







PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS PÓCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

BL 1411 T8J3 1927 v.14 Tripitaka. Japanese. 1927 Kokuyaku daizokyo

East Asia





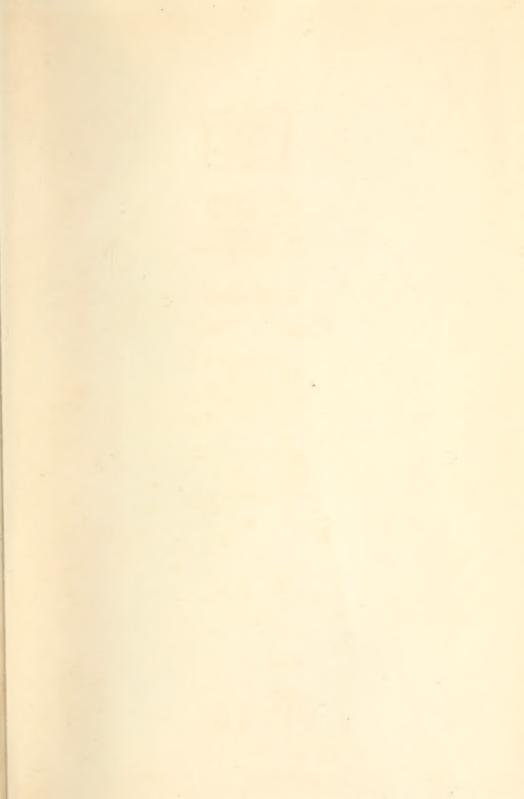

## 国 譯 臧 終至

第十二半部

BL 1411 1853 1927 V.14



目

次

國譯佛本行集經

目

上

以

次

- 一六元

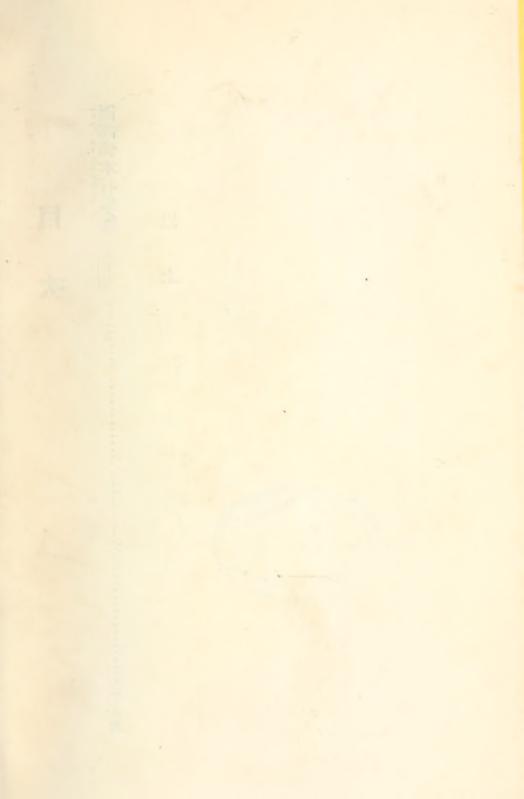

## 巻の第二十八

魔怖菩薩品第三十一の中

爾。

の時も

彼等諸女輩、

善く婦女妖幻の事を解し、

更に、復、

別に、餘の誑惑の法を爲して、菩薩

媚為 仁・色豊盈甚端正なり し、偈を説いて言く 一初春佳麗の好時節、果木林樹悉 く華を開く。しましゅんからいからしまっている人はのしとことはないる 此の如きの美景歡娱す可し。

。現今幼年情逸蕩す、正に是れ丈夫行樂の時。

菩提な を欲求する道甚だ難し。 仁心を廻して世樂を受く 可し。

誰なれ 宜 か今能く是の如きの體を得んや。仁感得し已つて何ぞ受け しく我等天女の輩 を觀るべし。喜ぶ可き形貌・柔輭の身、諸ろの瓔珞 3" る。 を以て自ら莊嚴す。

頭髪は光明にして紺青色に、恒 に雑種の香澤を以て熏す。 き福徳の

我身の香潔

ば蓮華

0 如是

きに、

世間是の如

の人、何故に之を捨てて用ひざる。

魔 怖菩薩品第三十 0 中

杏\* 異い 0 廊: 尼 to 寶 と為 0 華麗 多 作? b 持し て以ら て 其でのう 1= 插 す

我能等 額 廣る < 面 過減 眉目平正 1= 1 T 俗場、

るるこ と彼か 0 青蓮が 華山 すに等し ( , 其鼻は皆鳴 鸡· 鳥って 如言 し

口唇明か 的出 は 到少 貝馬 に聞かり 0 如言 ( 12 赤朱の 甚白淨に、 色。 或は 舌だ は頻婆羅果 0) 游; 3 は 看曾 形のかたち 蓮なん 華 葉為 如言 1 0) 如是 し。 亦 0 珊瑚 及当 CK 胭脂 に似に

12 00

雨る 語言 部 0)5 詠な 百中 媚皆精妙に 1: 妙的 音を 出於 すこと、 又復猶石 **殖緊陀羅** 女 0 聲言 如言 し

腰では 7)30 に織業 細さ 15 3 13 弓号 肥の 如言 -

して、

相果の

如言

Lo

雙牌 存むかりよ 更多 は 日中 究的 博温 15 して 1: 洪端直 T 平為 から ること、 なること、 其 雅象王 の狀猶象鼻 頭言 頂額 岩 0 如言 高さと

な

1

兩等 は正等纖く して 圆意 \* 清浄なること 猶言 鹿 王的 0 (III) 四号 の如 Lo

足了 平等 潮音 12" して斜凹 せず \* 赤白循道 革命の 輝かって 如言

我を見るや皆歡喜して、 0) 身體 和心 0) 喜ぶ 0 音聲を作 3: गा 30 0 容 P. 3 悉く各我を美んで欲意を生す。 復言 是の 歌 舞 神を巧にし 如言 かき歌 相 T 莊し 元殿具は 歌 心 を 悦は b かす 技能 一切皆 備高 足す 0

順コウ 吧。 跡は時にてふくらはざっ ひとし、 -3" 2.8 又に直

n を 樂。 まるさ 3 12 非る 20 る に 今我れ を見 T 何ぞ食ら 5 3" る 0

又なたいと 0) 金 光寶藏 30 初て 7 拾り T 之を棄り T て遠は 1 逃走う 财品 物 0) 是 n 樂に なる を 知山 3 3 る カジ 如是 し

仁に 0 心心 意 3 亦復然り 五言欲言 0 快樂 を識 5 す 3 10 家定安禪 7 我かれ 収と 3.

其る りりにない 爾芒 或がない 0 時も は仁者 苦薩、 是 諸る n 大族 ろも 0) 魔 73 女员 3 るを諦心 可べし。 何故為 3 T 熟記 E 世樂 して、 への情を受い 目め 暫くも け 3 拾て 3 0 す 温樂 • E 0 道方の 念念 路は基 笑き して だ懸遠 根之 73 to 3 飲福かんせつ E

0 聲 0) 如三 し。 偈を以 て彼の 0 魔女 人に語かた つて

方でん

智慧の

門はは め

往昔已に會て一切い

の諸煩い

情患を攝伏

哀悠然

0

言音は、

梵響に過

ぎ

猶強如

羅

が 頻が

鳥う 0

を

て、

情だな 無な

<

饱等

なく

,

念さな

3

らず緩なられ

すい

0

端だき

安住、

循は

須い

彌み

0)

如言

<

心意傾い

カンと

自じ

餘

定意

煩いなっ 彼如 に由 諸 世別な の五 放る 立欲等は、 苦多く 過 多品 くして 衆場 (= 纏は 0

生や 一之を受け るが て足た に神通 を失ひ、 無明的 隆 L T 黒闇 1= 膧" す 0

るを知

5

20

3

8

我は久

L

おろもろ

0

するこ

猛や 火のか が抗毒薬 0 函 0 如 < 往 普以來 早時 3 解じ 避 6 0 煩智 を拾い 離

せ

し今此 にかれる 人食愛 露 0) 0) 智慧水 穢 0) 心言 欲言 0) を増長せ 11: 72 飲つ 定 受け 动 ば、 ば、 自 是心 心の見り了い 終に な 立則名 能心此 b て他た 17 0 て大に 道台 30 70 思療 見きら 得 मा 7 から 寫 3 8 C. E. ずつ h ٤ 欲日 Lo 当さ 微等 の教法門を 說 3 ~

怖 塔 随 品第三十 0 th

111-8 MIC (7) ii. 0,00 統 (D) FI 100 を明 100 2 他 010 1 It 8 1 11/12 11111 h. 水谷 34 NE TE (1) 加克 463 0 7, UJS 100 ( ě. 77.7 Fil " An E -15-1 cj. 1 Ti.= がき 11.5 13 11/2 水管 RA 1-6 (1) 心心心 1112 (1) 413 3 0 ŏ 11

15 E) : Ĺ 1 0 W. : 132 111 12 E 1 Ö 沙日 (an T ( 0 it: 四: HLL " 1 11 111 00 1.

赤。 約以 対

代人

(1)

JUL :

\_--

03

111

1 5

100

/上: (R)"

1:

て比別

1: 31

*.*,

BEZ

:150

5

3

U)

-

0

1115

日本の

1) 1

11:0

116

114

15000 00 硬 脐 4 1 7 Q. ij. T 0 6 T (E) 狱 心 (1) 他を生す

して 5 处 IDE N חע 世に 1855 1 . 11 5 المال t Ô 41.0 - 325 No 113 73 11 1 7F? M. 見い 人 18 III MIS 35 1193 U) 排水 上 1115 Ui 3 100 4-17 Wit-Au . 11/2

服: 142 1815 CD 佐等 1 0 Mi 460 上のあい I A 2) C

11.5

We

70

1

4

11:60 - 35

西

THE E

de.

100

111

-)

. ....

4/]3

OW

Tar s

50

(0)

WIS

人に

6

T.

Wi.

35

1165

思いたから T

1, 1

11:

11

1 3

(1)

1

11

3.1.5

0

門がない。

16 20

UK

玩:

1

01

元に

1:

T

M.

1

他

- 12

T

113

4

でしてんとい 外方 となっ n: 此 加豆 10 Wi? 無い 41 (1) 3 現を受 地名 ., 沙方 是 (1) MIT:

身. 12 11 5 化 200 に対象 \* 見る 11 INE IT 5-EL! 子前 ô ě: 11 -0

1 16 14 Ma を担ぐ 真宝 -を対するやく O 他有ること言 今此 100 Wik 0) 1:3 17: L ALL S M 五派 1317 0 OII Z 10. C 11:3 (E0 48 0) L MI U 0 ----道を失ひ、人を亦 00 路力 0 र्मा है

Carrier Fire

( 119.5

国気候

Ò

11:0

-5.5

1

1

立道の近日

に入る。

4

12 12 NE 703 削 ALC: Kil 14 些 3

E

50.0

All I

1.

化

54

准、

飲 165

(ii) \* 倾 11:

Ti

-

亚 は 2個大火坑 の如と 10 亦雑毒 の諸器 に満る つるが 如是 し。 順蛇や の頭の如く < 觸二 る ~ か 5 ずの

此處 0 凝ち < 迷 は 3 机 强し ひ て浄想を作 して横っ 食さ を生や すいち 3 3

五欲は 湿を受け, て客作 す 3 カジ 如是 L 諸ろ婦人の與に 収僕 と作な 3 0

彼か の浄波行道の 心を捨 こころう 7 . 及び智慧寂定禪 1=1 路に 72 て、 慣園喧闘の の裏に住い きかり、

の妙法 な捨て 欲き を取と らば、 彼の人地獄 覧つ ること。疑い

是流等 の諸幻を我 見來 \$2 6 是を以 て意中に食樂せず。

畢竟のきゃ 見自在 0 樂を欲求 亦他人をし して共同 せ Ū むっ

我们 暫く汝等と共 0) 世世 間を解 に五欲を行ぜん。 脱するをり T 世世間 虚空の風のかぜの の一切の諸衆生を、 縛すべからざる 我心終に之を分別せず。 が如し。 汝等魔女若し 此 に満たば、

我常 なは久し

諸佛大智の < 聖や 已 世尊、 に瞋恚恨を除きて、 心に礙有ること無きは客 愚癡貪欲一切無 字體 の如 L 50

身を莊嚴し、亦美妙 丽 0) 時、魔王波句 の女等、 0) 音解巧便を現じ、 善く女人幻惑 ふつて菩薩 0) 法を解し、更に情能を加 に媚っ CK 82 0 m して個有 へて、 つて 益嬌 說 くじ、 姿 でか 題はして、其の

魔王波句に三女有り、可愛・可喜・喜見の傷ひ、諸 の女中に在 つて最も尊豪 なり

こく嚴節 せし め 速疾に菩薩の所に往き詣り . 諸の幻惑を現じて嫡姿を作 さしむ。

P かっ 75 るはい 枝 0) 如言 < 1= . 如35 如," 3 L て風い に随い 1) \$5 て活動 せし

0) 前之 に 化 1) 一 简言 U Jr. 1: ち 歌"舞" ていい に是代 0) 如三 3 を唱る -

海緑子信 に手 と作る ~ ? . . 0 云が ~ 彼 0) 大樹。 F に坐す

欲心一び عاال 45 12! 11 U) 120 赤沙 止息し難 3 们字" 的当 1= 時等至的 男女合會して喜歌 る 川.; 共 八に後い 湖( --を生するは、治は 1. L 何能 に守心して 治にう U) 113 我を祝 i, 70 . 相為 级的 مرد 100 から 130 如這

我的 等 いなまなもつ で水流 2 言語 1 應意 1= [ii] 行 して心 に称適 -23 1,0 L

妙音清 彼か 0) 理 は新 1 H -1 U) THE THE 削 めて出い 0) < 2 力; から ごとく 如正 L 億計 0 行少安祥 に諸行を行い として E. 師子 T 功 を積っ 0) 岩 子人 < 0 iiii 共心の nii/ 0) 0) 不動 利为 不能成成 3 す 所多 須湯 別 (7) 加記 <

111-1 泉生を で思いる。 15-4--TIL に諸欲 0) 為: に関係 がを起す 0 世に الله で起 便ち ひぶ -3.

是での 加江 無行等 0) MI -んは、 常に近代 0) 如言 書価等 に煎う 3 0

智人之を

久11

-

て同

W.

42.

2

捐"乘"

111

家

L

て記れ

5

(=

脆を

1

て以為

-[

自ら娱む

0

个 時間已に現立 问言 1 常住 U) 计学 法 1 道は -1}in と欲は -1

-5: 01) 到 應: 被告 ( 句 便 0 活な字 應: 水し 和 M. 災に 伏 -5 ~ 随 に是 然る後も 如言 に富 き言 1-18 一十方 در 你 < 12 成也 -j-

~ 10

1 の面目は浄華の如 阿ないは 政等の 諸の語説するを鳴きたまへ

魔 佈菩隆 品第三十 0 2 3

< 以し者に 0 位を < は坐し 受け、 及ざ 自在最勝の 起言 せん の 上。 館? 妙音聲を作 153. A T して 鰤だ 絶せ することな かっ

菩提が 0 極果 は 進得難し C. 泥岩 h op 復諸佛 0 智慧り っをや ò

脱 0 正路は行渉ること難 仁にたれ あり T カン 往。 47 て能 5 到" n る を見る

妙法輪上 是 0 時菩薩復 E 有あ ること無きを轉ん 彼に報 ふらく、「我當に決定して法王 じ、 十力・無所畏を具 足言 と作な し、三界に在 b . 天人中に於て つて獨な 1) 越ぎ 越ぎ 自在 12 のなとして、 るべ

學・無學の 弟子 群公 千億萬數我を開繞

我當當 日常品 に是の に彼の為に 如是 きの 說 法す 讃なん を作 ~ きの 5 時き ho 處處 大學出 を遊行するこ 顺三 して 111-2 この疑を除い と心意 0 くとつ 随 なら ん

是故意 魔女復菩薩 1 我世間内に於て 1-白素 ている 一切。 一一仁今少北 Hi. 欲 0) 歌り 進れた To h で楽まず 惜汗 む ~ 10

衰さ 朽 年九 老 0) 時未 だ至らず、 色力强盛なり りは言い 723 する

必から 北。 まし 頂る 地言 地 2 いる能はず て、 乃ち此 少 0) 端正を捨 1) inj~

何為 故る に乃 ちは 然か < 我か を脈 離り L 12 3)5 ふぞの

乖"

容

あ

b

<

三五、正に是仁者

の好良朋、

五次

0

喜戲最多

3

類ない

なり。

1 -1/3il 10 0 -0 我等位逐 逐し で記録 に作 -12 んし

派 書件後見 便也 て彼い とに答に注 の計算門に入ら 10 7 < ん。能 一合日館に人の身體 世: 苦難 を拾い 12 得: 7: は、努力 ilį, 則ち人天一切の に路航 で記れ 類を離れ

,

0)

1

ない)

今老病死未だ たらず、 諸悪関節復興らざる に及んで、 我等連続に他に 行 じて

州の IK: WE の度 を難ら る ~ し。 常住寂然無畏い所は、 是れ彼の 真質涅槃城なりで

II, 魔女徒た個を い て行業

『仁・文中に在って紀天の 4117 し、左右端正の諸天女、 炎事・兜率・及び化樂、

他化自在・井びに腹宮、間好を具足して虧くる所なし。 但五欲を受けて寂滅する英れ」。

の時、告許別を以て報へて言く、

元成は面の細くにして外しく住せず : 水: 水: U) の智時なるが如し。

汝女の以る可言は蛇の 悉に魔王に属して自在 ならず、欲事首然何ぞ食るべきる 識れる が如う 6 市村・夜房・児年等

時、魔女復備を説いて言く

『仁は見ざる可けんや 地には青色柔軟の草を生じ、復種和諸の妙へなる林を出 は木の本語 · 諸縣諸島 (1) 111 いきあり

н

爾の時、菩薩偶を以て報へて言く、

日我の至る時地自ら乾くも、昔の佛の甘露は盡く可からず。」にのひというないはいないないないはいないないは、蜂鳥は飢渇して氣香を取り、じゅせくときょいけくのの、ほってち、きかっせからと

爾の時、魔女復偶を説いて言く、

-「仁者の面色は猶初月の如し、我直貌を觀れば蓮華に似たり。

口蘭潔白清淨の牙あり。此の如き妙へなる女は天中にも少なく 泥点 んや復世間 をやなるを仁己に得たり。 身心柔順にして相違せざらん」。

爾の時、菩薩偈を以て報へて言く、

了我汝の體 生老病死恒に相隨ふ。我は世間の最上難なる、真正不退智人の道を求しるいるからいのはないたが、かればは、ないとのなれる、ないのうないのである。 を親す るに不淨流れ、諸蟲千萬孔を周甲す。不牢の諸惡偏身に滿ち、 むしつ

彼六十四種の巧を見はし、手に瓔珞を動かし耳璫を鎮け、欲節に射られて微笑して言く、

聖子云何んぞ顛倒 せざるし。 諸有に思を見る大仁者 のたまふ、

欲は蛇頭・火坑鉾の如 美はしき五欲を見 3 に毒餅の如く、蜜を塗りて舌を截り傷る利 し、人師子の行くや風動きて、樹木山壁悉く崩傾するが如けん。 別の如し。

魔怖菩薩品第三十一の中

北部地位 我今成徳 人は行後 1 -を記録 (1) 1115 して、 を関な 学さっ 8 次ない を街感す 112 重 This - 1 11 1-るこ 34) 奶三 3 計畫 135 作之 0) 加え -1-Lo

ははきつ , , に祭師子王 U) 加克 行政は に 任.ち -则言 5 hie\* 3.0 力言 相言

彼能等 155 がは ことも に沿かる • 心にいいる はいいとから じて谷のか し、

功等 Mil. MIS. 76 -H 11 U) 加了 して 光照すこと金山 (i) 加言 Lo

11: 5

放法

W.

11.3

17.

0)

済きは選挙

0)

113

3:

加瓦

心ころ 1= 球傷 1 所言の書き に成じて 8 日からか INE E し他を度する 干萬家 7: 3 ~ 1

-5 日本に国際 -啊? 11: 100 出北京 378 - 5 U) 3/2 () 時 . 0 0) 已能 相比 111 O. (m) = 1 **没有** を作 - ;--5 3 に明を問 T を得: 0 其父に向つて個を説 即ち父に 何言 してい U) 力言 を以る 3 5 11a 2 11a 411 10 -他 0) けて 1 -[ 魔女等 小点 H IE MI (1) して是の Maria Maria Mi :1 120 112 示 Te i - 5 . 明 0) 我们 足を 力に特殊 75 10 何だに お写れ等 加] 4 て言語 はなかしより M.S. 0 ( 1 1 2 言ふ、「父王」 1 , 1 付ては 間続三軍、訴退して、 -:-70 ÷, 心かなら 形: で幻惑する能 ورز 3 33 の如きで はうかっ いす l, 前 はなりげ 0 7,3 12 双声 復 2 作行あ 0 じ 12 是の 23. 1/2 --ii 投等欲用 DS りて、次外のいろう 6) き、安祥 他 北京 L 加克 (5) に父王、 2/3 ( 0 120 1/1 領に を作 として認む 心に他 0) 所に向い 唯無 (E3) 防力 W) ME 3 )是 な生じ、 は彼れ 1 ひて 70 心に 見る 115 と思い 旬 0 想。 0 0) 111 UJ. 是 15 を作る 0) U) 70 1= . 92 L 110 1 [in]

0 形はな 暗さ 高名 色に過 3 . 無なる 0 成 德人 勝 名 あ h -動 かっ 3 いること循語 大山王 0) 如

頂禮し訖りて今來至して、我當に委具に其事を說くべし。

彼か 0) 眼光 色は 優鉢羅 の知言 Ĉ, 微笑し て我に を視み 75 专心 移 らず v 面貌清 淨 にして視 3

順らず恨みず欲想なし、我等を親ること幻化の為の如し。

假た 言 使い 須し 微 爾為 妙的 倒禁 1 して人 礼 地等 崩っ へを敷ば れ、星宿日月悉く墮落 L 80 我を観 る も慈 し、大海 悲り 1 枯 L 涸 -欲想 L て水減虚 する し、彼欲思を見て心廻ら

ずの

我能 を 見 3 老 順志 0) 意有 るこ となく , 我問 を 思惟 す る競り に似に

我が意行及び身體を察し、審誦に婦女の患を思惟す。

我的等 0 婦 故意 女の 心に 治へ 記を現示する 五 一欲を行 ぜずい るとき、彼れ 石 0 の離欲無欲 から 心治者 し欲心有 13 3 を誰れ らば、 か能 心意消滅 < 知。 ん して 是れ 乾紫の 人大でん 0) 如 度量 < なら す 3 所に

而是 3 じ 我等 38 视み 3 3 にる 欲ら せず 0 循出ない 0) 安らけ < It 住 す 3 から 如言 し。

我的 等。 丽品 莊 彼 嚴 (1) 金 功 軍色を 徳くとく 頂的 智ち 檀度を具満 すい 決定疑無く して残行 我!! 国またから を降る 15 しても 千億劫に 必なない 梵行を行む行じ 正是菩提 C 來! b な り、清浄の 證 す 1,0 楽し 生品 大方

威流

徳あ

90

我的 但是 怨結 虚 公; で爲 1 1 3 を観み 7;-12 願an 許薩。 は すい Q 0) 少な 此 衆他 Mi 5 1000 方言 ち t 連ぎ b 5 至温 我能 1) -ち 種種 姚常 0) 瓔珞莊嚴の體 彼れ カン 降 伏 75 h もて、 2 欲ら 7 3 亦大震 に難な し

魔術菩薩品第三十一の中

でいるい 行他を 当かっ を (1): L 1 受素経 報話 (1) 妙計露食 福沙 U) 1115 はなる を持 h -して、行る 妙た 0:47 い家類悉く皆歌り 河の を作 が大大なから

U) が 国際 及び がいる ALL. 11150 门龙 売りる 415 تان に信仰され 頂職して功徳林 何也

是一 代 父王是れ 日子さ 1: 非 • 我等宜しく應に水處に還 るべし、

間の時、魔王即ち侶を説いて言く、

若し思語を作さ 一凡之人河 を渡れ は近くいる は彼が 元言 に到り、物を組る しい語の るを得ん の所為 の事は修り と欲せば必ず根を所つ 13 ~ درر 0

10%= 1 的事品 UI 75 150 **造**运句 林北京下 の所には 73 = 魔波句、長子商主の 松岛 رال に入っ h に加え N 来つて此 377 Tik II 700 7 て坐ぎ 書き 是記を 7 U) 0) 初品 多情 . 造に到り、到別 門言を容 明 から後、比丘は、彼の一切の諸怨賊盗の人を 魔: なる むる 0) あくりゅう 改句、我今、寂滅涅察· を以ら il 1: ずっかい りたとなる ての 识范铜 北京 0) ではない。 行と 復、己記 野歌、題る町、湯く町き馬夜 り自ら此い 1112 0) PK. 1= 足の言を自さく 次の 往告諸佛所行の 0) 阿斯特和 1111 源の語を受け 世界 0) 村は -1 の處、最上無具諸 U) 下に在 處所 20 汝、得沙門、今、 中。少、即: るで 1= 1) 11:35 3 -って カ\* 坐: 3 9 们 明字を 知道 らに、 温の 何だを りみづか

|門汝劉蘭若に在りて、書行もて、希 ふ所 甚 蝶 し。具足方便の老仙人も、禪定失せ已りて

王即便

ち州を以

活電

に自ま

て

11(2

皆退けり。 況:: や汝年少時盛出 なるに、此の勝妙を求むるは何に因由するぞし

0) 菩薩、復、 傷を以て魔波旬 ははゆん に報え て言く

社に 我能 なは昔持戒 の諸仙苦行の 0 誓年間 者は、 な b 0 精進勇猛未だ甚深ならず。 波句・我若し道を證せずんば、 彼は福報の 終に此の樹林を捨てじ」。 善力强 からずる

爾音 0 時 魔王、復、 偈を説 53 て言語 < .

-我は欲界に於て最 ち食たり、 帝釋護世 2, 古代なりれ にはる 0 修経 緊然 龍上等も、

阿鼻以 以來皆我民なり 0 汝も亦我が界中に在 6 速かか に起ち 自ら憶うて此の樹を離る

爾音 0) 時き 菩薩、復、 個を以て魔波旬に報へて言く

せ

有。

は欲・色・ 即ち迷界

無色 切

の三界

0

を概 の存在、

括して

20

唯ただち 汝な 地 は欲界に於て自 獄 ・餓鬼等を知 山山なっ 3 りと雖も、決定して法界には自在無し。 0 み。 然るに我は今一三有の人に非ず、 得道道

-3" 汝なの の魔宮を破り b , 當に汝をし て後ち に自在 を失はし むべしい

川龙 8 を統 T 時 統領 治さ に魔波句、 必なら すう 1 神輪聖王っ し。 復、浩隆 釋公 13 汝荒 んるを得 に語れ 往背の 0 て是の T 3 四天下 質ら 如是 五品 き言を作さく、 난 る諸仙だ を治す め 天にたち の、是の如 同程子、汝、 0) 主的 き言を とな b 速なか , 七海 汝なが に起つて此の な 具足し、 告言 王 處を離 乃至、一切の tz 3 ~ きを記 れば、定 山龙 せ

施將隆 品第三 ナーの 141 3

憶は

ざる可

U

h

2,0

宜しく速に起つて自在世主と作るべし。

若し起

心つて作

さば、

所謂

威德

かいこう Wi だ 6,01 1= It 8 185 Ti. 11 ., 7: 飲 T 100 ALC: 少 力等 -17. 子 2 200 du i ( = 0) 1 C 1,6. 花 (E) 17: L を以て、述って、 N.L 3 35 ľ, 巡. 上; から 130 . 然えて人をかり 加豆 11:2 汝、今、我へ 113 汝 巴言 投" () 思 足<sup>#</sup>る 提出に 1 如直 信んで受け 学は、 9 101 作うかっちゃっちゃっ 意 The last 110 11-元 四次 U) 7 0) 近さ 100 17 11.15 加克 TW. 1.0 下山 魔波句光 地震地震 役、此切して、 3 此二 0) THE ! :); の記 ぎる気が 可し ÚU : 0) . . 0) 美 化 共に食り 起をいた 加豆 间的 ?) > A PARTY 0) マーシーラ 1113 100 に設た 0.6.7 11) を発言する 111 行ると -35 如豆 160 には 13 尼王波句 を得る。 50 03 1 il 公司の加い 电、 て、 否" 时间 ている T, にし 小 次ないまかれ L 後、近江海 って、 761 相為 應主波句、我、 木はんぐろ く、歴王波句、汝、今、 < h UI 作派な UK 11: して、 一時間 記 我れ 七饭 11: を受く に受り向へ ( 为门 111 相談 7,2 0) 炎のなってと 徒ら を捨て 飲水 は、 1 せんと欲す 1 : [1 を得り して・ るも、人しく にほぞせらる ---115 に腹勢 恐ら 7) [ すといいと、ただな 為る 外しく、 U 所言 如豆 得され いいないのあ 10 1 [] 5 汉 起る ること、 43-13 人下 21 を設せ きた日 汝気のち 第、樹上成熟 から 是 TG E.E. 魔: 是常 何を きが Ų 身を損ぎ 1: 许: 冰: 3 合に得さ 75 如しる たの心があ ことなっ 如意語 旬 U) を得かっ 五 次 といい 道言 116: 1. 0) 新 分聚症患 初-^ 姚完 4 10 を作作 の [編] 后: 温等 仰等 - in Mil. 0) る (A)\*\* 諸忠な 100 無常なる 0). Pf: 半変ける 世纪? 果。 -5 を作さ きを、 0) 0) 彼の 人 6) 我们 7. 林" 10 法, 内: 4.1 9.112 71. した 如し。是 读完 火: 得られ 3 li. 17 8 Tip 1-日を悦 人少く が北が不 1, に、変 程能 - 3-0) b 妙等從 1.11L 7: 长. it 10 --北 711 何言 世代 7 13 7:

0 食じる 如言 作さ 少 佛言 30 漫言多く を得た 3 如言 0) T 如是 生老病死 我的 我能 52. 等しとう 信や 已をに、 に選べ 0) 思を 5 湿 如によりや h درد す 05 13 果報 應: 波览 波は を拾す 何光 旬人 -: 汝なな 我是 Da 本色 今出 此二 北 來? 人なる 是 L 6 0) し處に還 難に かっ 11:00 6 ず 5 T 彼か れつ -0) 定さめ 此言 人公 0) 1= T 住品 吐は 菩提 さる を を用き 瓜子 既さ 6 15 ん。 更多

社

汝然

T

利,

益

0)

三言んな

ine

し。

思な

0)

人と

の言ん

U)

弘

可《 記た 0 11字言 8 我们 ٤ 速なかった 魔 7= ... 地波旬 今 竹· 现为 に 起\* 時を 寸 告さ 1-8 に、 復 T ~ 魔波句 し 0 仁な 更に 更多 江 小さ 是の如言 は、 是常 餘は 1 の如こ b 0) 但等 方等 便意 T < < 思に惟念 自 , で 念じ己り 家 設: 0) 念言 7)3 17 0) たいまと 43 • 美言解 法 すら 水だ戦闘 T. 13 行 ( 皆意 一一此 ~ を以う を見る 111: て、彼れ の人は、 (= 113 -3. U) 随道 0 1 戦だい 7 0) 心を慰喩 正 0) の刀兵 < 欲さ 一位 は 0) 116 して 38 甘漁 以 乙 **注**。 T \* 和多 想。 之を証 沙門 でを去さ したいいい 釋子、 6 カンら L おい すべ 200 60 かいとの 速流 Ö を得り カコ カンで

心心に 老 廻り 10 北た 濁穢 せつ 2. 3 輪? 沙中 所 150 111 5 にる 程子、 を受り 非為 色・変・想 一方: 0 又また 仁人 仁、家中 此言 で行きるから 12 A milk, に近点 他生 戀心 感感して 等 ٤ 共言 5 0) て、 W. 12X 怨性の 無地できる 既だしい を解説 を作さ 脱等 傷心 を作 -5 725 - 4 為中 英点 10 かい まし 英語 i, 0 别言 -3. 岩。 il C 0 し怨娘 仁心 王为 法总 速族 135 を以ら 重 会ら 結等 て、 1= は (= 温か は 111-4 此 -150 別点 長ち 0) を降う 不 夜る TANC. 是一 (i) 伏 順ん RU U) 心言 大 悲に 威 欲さ 天だが 勢 不是 推動 食品 加品 を治 徳さ 0)

~

一切が

元

足る

諸山

リラウ

11

すっ

仁

性を

12

/ 125

なして

大王

0)

深宫

1

7E5

b

0

今んにち

剃髪

ご地

压

少ん 天

と作な

3

此

0)

如江

きまり

J: -

म्

3/2

0)

端な

JE.

はか

往

11 10

9):

話

EE's

0)

洪

1=

狱

美

す

2

所言

00

國

士等

廣

大

四二

天下

75

仁を憐愍するが故に、是の語を作すも、亦、强ひて起ちて此を離れしめず。但、意、仁をして惡な。 0 如言 乞士となる に合せずった、後、何を以て 0 沙門の形と為りて、 貧窮活命する 正祖程子、

を作 むるに忍びずら而して傷を続いて言く、

命既る可し刹利の種、 の弓箭は世間を治す。今樂を受けて後天上に生れん。 宜しく解脱を捨てて本宮に湿るべし。

路行 一切と行くるを得い 往告の諸王特非に行へりつ

EE 王種中に生 る 沙門の乞活命に合せずる

九

OW. 汝心

文一院 ·zi

111

是

1/2

歐 音

[0] M

我安坐 如

看如

坐於城

Ü

11

11: 11

Di

壁倒

時が、波管 に身を動 時 に、魔殺句、是の如く言ひ已るに、菩薩鄙かに親て確然として從はず、 90 汝は自利を見む、是れ我が為にす うず、亦、 坐を移さず、心に自ら是の如く思惟念言すらく、 っるに非 から ک 是の如く念

0 、沒切に語りて言く、『魔王波句、我、今、己に、坐して金剛牢固に、 糸にけっ 1.15. 鉄坐す、甚だ破壊

じに

し、強い

10

出すらく、「汝の意云何ん。「我は安坐す」といひ、或は、「猶城内に坐するが如し」と言ひ、自ら率防 一程比丘、汝、今、何が故に、獨坐 能 彼の ( ·H-排音 家法を證せんと欲す せんとす る所言 意に随って即ち辞せよっ時に るが 為言 の故に。魔王波句、汝、所作せん て此 5) 随者の樹下に在 魔波句、順發して 3 力」 五元 と欲せば、 恢告 是の如き虚 意に随って 非" 阿" 別の (= nii. 序を では

車に駕 「壁閣繞すと言ふ。今、汝、比丘、見ざるべけんや。我が奉領し來る所の四種の兵衆、象・馬・車・歩のいるとのなり、 神号を把り し、大吼聲を放ちて虚空に充塞し、其の外、復、無量の諸龍有り、各、皆、大黑雲隊に乗じ、 、利箭・製・矛・鉤・戟・刀・棒・金剛の闘輪・斧・鉞・種種の諸仗を執持し、千萬億の象駄馬の業、はないというとなる。 神射を解 するが

関電電を放ちて、雰電亂下するを。

を微 菩薩に向ひ、日に是の言を唱へぬ。 ること、猶壯士の竹束を祈るが如けん」。而して偈を説いて言く、 に、魔波句、其の腰間 より、一利線を抜きて手に執り、速疾に走つて、 福比丘、我、今、此の劒もて汝の身體 [10]

沙門汝若し急に奔らずんば、當に汝が身を斫ること竹束の如くなるべし」。 張が此の寶劒は甚だ圖利なり、今手中に在り汝好く看よ。

不聽、这作英位趋汝意。 今我欲證取菩提、汝若能障我 (原文)魔王汝若有大力、 族。指揮するはた。 蘇。軍中の大族。

那 の時 菩薩。魔王に報へて言く、

一切の魔王此の地に満ち、手に悉く刃を執ること須彌の若くなるも、 彼等我が一毛だも動かさじ、況んや能く我が身體を割截せんをや。 (三十七) などのなりて、今我が菩提を證取せんと欲するを、

汝若し能く障へんに我は聽かず、速かに作して住まる莫く汝の意に隨へ」。

魔物菩提品第三十一の

111

h. と欲う () 東 時 4:5 我们 于凯 などし 是の 億有 T [11] 5 梅多羅二龍三菩提のくさんほだい 個り h 悉人 12 250 汝等 己な Ò . 少小 復熟 0) 如: (1) 遊を 魔き 1 力をから 収と (= るを得べ 語る つて L 0 ざら T 此三 是常 ĺ 1= 0) 3 來 如是 きごん ٤ つて、 10% を作な 我和 我" すら 彩小 PARL. 1= 破污 < - يالا 8 を作 處 沙、魔 より L 起たち 菩提が 们人 を妨げ 才是

0) 下色 415 せ L.

心を がいいのう 魔波 1000 解。 们为 肌だ かと得た 年出 ではなっ 出。 になった。 して、 1 ていは 泥 身 命: を情か 程種比丘、 まざり 乃ち、今、 25 汝なな 彼か 消言 出むし 精進の [in] 優場がん \*) 耨多維, 意を拾 以 以 以 細三税二 聚落 菩提 處と 所是 1 9 がより 尼なが -5 3 を得 邊に在か -5. 6 30

很 7,05 退失 L 7 0 帰りたい JEN. で生き せたう こるに、面が も得な h を水が 1) 型でで から h 5

ざり

かかい

h

P

0)

て、

(原

文

11:

鄁

意心

水

||'j' ; 1-神 魔波句 に根 - \ てはく 0 應上 波句、 我们 けかし 初言 25 -精や の心が を後さ 4 かう 故意 1= 彼か

伦艾 [41] 5 したれ 感気あ 43.5 7 选 12 1, 得さ (= 力等 45 D 今にち 世紀にかく して 決け 他先 12 0 U) かいいい 如是 ÉI. 心 をし 書き ( 心を調伏 - 1-10 -3. に彼か 0 T 11 汝元 in (1) に解け دېد し、我、今、 (B)C3 魔池 妙多 Ù 脱岩 汝なな 解 句、今、 股行 1 UE? 2 沙 を得る 15 得 精节 1 是な 我们 進 近男猛力 も 0) 1= 如言 是か 10 を成就し し 3)3 0) 如是 0) 魔王波 心となる きの L. 8.7 後書 116 叉流 们人 を味る -17-1) 我か 0 む 計がし 我们 13 洪当 13 六年苦 17:2 8 1 -6 是記 定范 彼 学れん 悠に 行 0) U) [[1] 3) 7 0) 都多のとなった -時為 1) 6 羅言なる す 化さく に自治 0

魔波句。 et. 神事 0) 是 0) 如豆 可にか 73 を開 きたに () 7 、心大に憂愁し、悉く一切勤動 0) 力を拾り で、後、

1.

し

-13-

h

T

是かく し。 如言 < に対言 を以て動 我、今、 美言美品 かしむびらずったい 台 7 なる。 宜さしく 长、此 の道樹 恐怖・河直・戦闘・割截 の下を起たし む を厳勒して、其の心を いいらず。 洪芒 0) 發言 5

7 急に起って 走ら しむ ~

汝為 に魔波句、 が是の 是? 加言 如正 き好き く念じしり 誠を取らず、 速か -古古 译: に起ち走つて他方に向はずんば、汝は必ず灑なり。 -) T らく、一次程 北京、我 既に、汝に真正の言 汝の今元 を語れ

日高 は、必ず不善を見 h 5

63 U) 0 時に菩薩 T FIEL D 計さいよう 確? を作な 1 已來、既に汝 - 4 應波句? 能 ざり に語 37,0 を提れずっ今、亦、畏るるなし 況んや、彼、今日 -7 11.4 一魔王波 设句、我、昔、母胎 。 。 をやっ魔王波何、汝、 何 に在りした Direction of the second 速なかった 菩薩、魔波句 時、汝等、 に選り去つて、 滑<sup>生</sup> に向な つて、 來記 我にあ 16 る處に向い 偶を説

我们 0) 生を記し 刀仗我が身に雨りて、寸寸節 海沙 を渡れ 性提問を終に 節ぎ 我的 が続な を割さ

2)

ずん

は、此

(1)

移 5

C

身に上。 日子さ 上に同じ 1: 以為 周 沙 沙 0) 者 们点 12 3 何ぞ。 ho à ははきつ II; 我! 0) にかい 事 應道 -) で言く、一次釋比丘、今、然るが は、少 つて、 汝程比丘、自ら應に速に此の樹下を に外国 同。 の鎧甲を著る 计 行言 手 きょう に種語 、汝が未に魔 师。 起さ 0) 兵 (戏器仗 海性: 庭の軍人 AU 100 東し 1 我的 轨-130 カラ 見為 1) 所 --70 123 來! 汝気の b

程北京 通: を作すを、 1) IT: いて言語 少なから 但 。 早 、 未に促らず 1-115 ・遠かに起こ。何ぞ今日、口自ら虚しく唱へて、師子肌を作すを須ひん」。而して仍に に是の如き言語 • 未で だ 知らず。 を唱る 是の故 べし、「魔王、汝、我に時依 に、汝は彼の師子座に坐して、師子吼を作 を與き ふべし」と。汝比丘、 みなな 投が神に

-我に長馬祭子

野になる

星した。 0) 後に於て我に進り にする 時間、近旬ん 波句に語つて言く、『魔王波句、四大海水、及び此の大地は、徐處に移す可し。日月にのを求めんこと書だ難し、我教はんと欲すと雖も得べからじ『まの年行り、善く調戦を解する諸の神将、まの年行り、善く調戦を解する諸の神将、

何言 流言 の行を行じて、 15 を以て 3 注意 河北 1、温中10 10 -いったったるべ i:J~ の故に「虚正彼句、 この亦、大地及び領嘯山 当くはたいない 億百千劫、成就消足するを事でなり」と。 しこも、我が 地に確落すべし。須州 はいいからう 我が往告修行せる時 今の此の心は、進制す は、覆して順倒 過す 端大山は、百段と作す可し。亦、大地及び須端 に言い、では、なり、 13 Y's 150 ろこ の、我が守 せしむ可しの乾上を以て恒河 となく、 100 時に、 ・神定・成行・種種 らす。此の度より移物 限さる 拼音 行為 魔王波句 ること の諸力の の水を変 に向って、 によす 111 如言 往からじゃく き、是 は、上天に ここから きて、其の 例で説い C, 選ば 如意 0

「海居諸天は是れ我が衆、智力を箭と為し万便の弓もて、

今汝を 降 伏 せ h と対かった かっ 5 3. 稍言 呼象 0) 枯竹 を論さ むか 加言 h

狐-里。 劒は b 70 0) 種は 非東京 猫等 はい 狸, 13 如言 命 時を h 等 がない 秋: 0 る < 0 野で 剛於·棒·槌 或ないは 狼 明持 身 有5 . 0) 、ことこと 下方 歷波: 115 夜叉 h 8 種種 羧羊5 或意 0 猫等 水流 彩彩 かるか , 间。 はか 4== 鬼! 銀次甲等 11: 恶 羅刹等を 展 8 0) 0 ·养·樂·載·鉄鉞 形等 許隆 TIE 蛇 む可き 1123 事: よっ 魔鹿の 或は随、 なったうこう III . 馬 な 或は師 計畫 水さ 縣 0 港。 ٠ ・嗅ん 阿\* 京京 和心のじの 船等 17 0) h 是での 難らい 0) おろもろ 是かく 身人 0) 或ない 時 でいいは の状貌、 子儿 事 0) 75 如是 如言 頭っ 或る 身ん る 種種 き等 狗: 夜叉大声將等、 < は、復、 DU S 烷= 或 か 37 あ 1 , 語を開 -14 13 他多 3-15 る h 或るか 0) 水道 種種の -を將 大善 0) 0) 形なな 象。 器: 少人 13 或言 時間 の面でも つて、 彼を將 きで Sit. 半.5 13 Uli-3 种語 或 馬身な 象面 illi 猪乳師 ず) 魔波句 水水 b 1/2 120 記象赤眼 b つて、 速流 て、 儿: 1= 3. 0) 1 利のとの 猫さ 身 0 3, 3 及言 服、 順志 事 有" 子 1-0) 馬頭 利"利" 政 1) 師し 班; 狗頭 0 是 汝等速 虎 計るも は烽牛 ずし 7-增 73 増上し 0) 象身 或は馬 不得と ろの 豹等 持写 0 加克 0 無言 身ん دې ぬき言を聞 カッや はう U 8 な 0) に一次記 猪気 能。 施 頭言上等 顺· 獮猴 或る 3 面为 إلا T- " 現場 たった 高 , 130 75 b b 已を 311" 狗 耶! 0) 3 0) 15 7)7 0 有ちり 夜でしゃ 雨あら 少 新介 小 兜 73 す) 已なり 諸山なれ गि 11: 6 T 庫 -• 身に 政态 或るは、 し。 能 て、 して 復言 . の石・樹 或は駱 復 羅5 130 派 11: **順** 獨广 羧二 **順** 倒 即便 水点 利言 3 悉く , h 0) 摩がっ 0 及江 猴 4: 木 其是 彫 5 إزلا 05 び眺合 · 教征 · 篇· 魚 \* 常 十 身首。 童落? ・弓・箭 烽 頭 兀し 0) 0) 省 駝 能服頭 身的 10 1= 0)3 1= 0) 0 迦·鸠 身 兵衆 でるる 等 るあ T てるい 福流 猴 .

13 7,9.6 fi: t, 13 (1 , 11 设计 して 16 似 . . 411 政! J. 96" 三 1: T. :. dak 恒 701 乃· 至 L 37. U . . (1) . . ---141 或は 身人 Un 0 1 3 面為 11 PE 3 11 多: 行う 打动 1: 115" III: 但 io. 1 6 3 0 3 . His a 1: 1 U) 11. 1'} 300 1 1 1 1 () 12 13 3 收入 , 便 便 城 诚 1 41:14 W. 11 3 14 70 处 15: 後半面 9:1.0 は後 他 13 آ إرلا 净·蛇山 1 1 1= -ULL ---; 1112 L 災性 1.4. T 顶。 手場 E かる M. なく して頭 に復言 或は復一 14 U) 身なる有 面急 可 1 \_\_ 行 打 手 -3 人身人 3 1) 75 Щ. 7; -WE \* 间。 11: " る。 37. 15 或: る、二耳 130 有 三手 猫で 全へ 政 17 3 市 かかか、 133 1; 別にうした 復言 了 3 身。 Wil. るる。 でなる。 無き 1 成の 成は、 6 Li. 乃忘 E 三九八 或 或ない して 復而 猫身 (注: 哨; illi 11 無質質 3, 1 6 . . DV -いい て四行 Hill! 2 乃至、多耳 なる、二眼が ないき、 して 厚 () 13 或是 なる。 mi なる、 いるい 130 る有が 似

801 1:1 T. .. W. 11 る、 3 政会は 復計 是是 1,0 37. 1 成 3, は、関係 Ò 0 脚に いいい 二月 15 る。 三調の 10

> [[]] 10. 7: ` / L` 200 = "

13 IIII! 100 して 1. 1 ST 刨 a せる 化なる、 ik! 13 1 政ない 獨 TI 3 -张 城市 12: UN 613 (1) 设置口口 11 1 1: 1414 5 W 73 -成は魚耳 特別 () になる、 1: 73 政意 1 成は後に舌が 120 政告 13 他 115 7: 130 H Mi. 31.0 0) 间当 113 看言 或為 5 してい なる。 0 13 #1 成: 赤 U) du . 上一 3 1: 政。 < TIL に向着 3 日否に大なる、 な 有 0) 3 Щ.= 6 j, -(= i) 手足顿 成に -或為 III. 込み ルニ 13 创力 5 X 2 1 130 野 TIE L 6 光 -5 1; 0) 10° 113 15 73 0) 14. 光 111 i, 0) Au. 1 をなてる、 b 0 2 W. 成( ): 以 成為 14 11 Ille / 11.1/ 樹。 18 100

る、 舌頭刀劒の形の如き、 或は復膝無き、或は膝の一項の如き、或は陛有るなくして、脚覆鉢のなる またらかな かったの かか 八田町 でったい まない いち 或は復肚を懸くる、 或は復肚無き、或は復髪を被れ

の如き、或は確日の如きあり。

復牙齒極甚長大にして身體短促なる、或は復牙齒の出入參差せる、或は復牙齒猶刀劒の如き、またけしにといえないに

三三 項。かめ(瓶)なり。

或は復れ

## の第二十九

## 應\* 怖 菩薩品第三十一の下

或は大頭 如言 37 東に 東 す) 0) 仮叉・弁に b 田寺寺 すり 1 政ない 1) 魔: () -飞 或は小面 毗含遮・何命鬼等の 0) 多種の異狀形容あ 0 是
い 间沿 には集す。 1) 如三 6 3 1 異形、 或は、 如きあ 50 或は、白象に乗 一或は、面 修羅に似い す) りの或は、 b 0 6 迦婁維に類 が、或は、 復、身體 fl の威徳基大なるあ 0) し、或は、後、 施瓷 拠して 馬に断り 長大なるこ 5 b 或は頭の索 厚: 斯 = , , 維。 伽・及び 0) 如意 川樂茶 きまり 強地の 5

或は銀面

は黄に くし 政治 個體 料 は異形 して、少 身なる 政が 政治 にして、 あ 1 6 , 終] は 復、身體の 烟色の如 少に 人をして見れ 身に 白身 U) 肥满 なる。 の色き < 頭面 . せ 或ない 或は頭 赤鍋の ば る、 0 政は 左右 成色を喪失せしめ 如三 0) 頭っ 頭面に は烟ぎ 左 < はかり , 一切许然 に肉質 自是 (= 或は、復、頭 似 < T すり . 6 て、 共 这は人の 身に骨骸の露 或 tis 0) 身は黄色に、 造は 13 以は、復、 赤流 総ない 1 魂鬼神 る T 全身 る、減は行う 1 13 赤頭 身に 3 前川? 、唯、骸骨 En 黒りた がら 11 活色に、 或は人の手足にして、 邊江 وقد で見る。 はは一次 15 12 < , 10 黑語 して、 或: 或は面色青 12. おは 2 復志 左き返し 或ない

冠的 T t たと為し、 野か h ななく 猪品 0) 身な 光台 だれ 焰急 0) 或る 老礼 如言 る 以は赤衣 は一頭上の髪 出》 37 或ある 1 あ か はか 1) い寄生の 70 h 8 或ない 著 1 或为 け は毛 身毛 脚に T は 雑灰色にして , 腰記 L 0) 0) 風え に T 雑色 職をう . 生品 す 人りなん を 15 3 9 加地地 か 類為 多 青黄 赤白の U. す 1) 作本 . 世 3 或は毛 或は、復、 あ 3 b 0 或ない . 或ないは の別も 0) 8 身毛 道法と 頭記上, 毛力 の、悉く する て之を無せる 0) 船・棚み 一に関う か 間まる h 針だ 猴; . 0) ik. 刺 或は頭が 超: 0 -を戴 孤等 如言 是かの 0 30 整! 30 如言 あ 如言 あ 250 h き形状する **b** á) 色があ 或は h 或は禿 1 或は身毛 3 身毛 雲んしい 間と 慢 1= B

て來る。

T 共老 或る 0 なは手 手中 方に一つだ 1= 任 広に 傍伽 人管 問 慢き 味噌には、 を執と 3 井四 門かと言 か 6 或は 。取 を執法 DA 人の 持 骸骨 を以う はか て薬 腰帯は 幸覧と為 1= 諸鈴 す 705 あ 懸け 5 . 動 け ば大聲を作 開か

或ない 復言 手飞 1= 死人に 0) 手。 足 老 執と b , 或は、復、 鈴を執 b . 手で 3 T から L T き形

き形狀の棒。 き形狀の棒。

或はい 鳴なら 手で に戦 23 或ある 7 執き 130 身體長 h . 或は三叉、 大 循語 或ないはい 多次 棒り 経樹は 成は倫 0 如言 3 ・長刀・利斧 あ b 1 手は 中的 を把さ に矛き ・或は劒・或 5 1 或は鐵 作品 はい 刀污 1 持ち 頭によっ 马 答と 6 猛焰を を執 h 出於

し、鐵鎚白棒もて、山の如き石を擎ぐ。

tín 130 35 な 青岩 出资 飲の 衣 0 もの 黄赤白黑雑皮 あ h (1) 1 蛇は 或為 黒色 は 身體 15 0)0 3 ない なされ 0) 3/2 より 于 著っ を以 U 8 8 燈 或は赤い T 持つ 執い 瓜。 12 3 提覧く 烟世 T 1=6 を出い 1 して 菩薩う 0 て、 啦? U) 前二 沙 口台 以為 1= より T 於。 身的 T 火炬 口 趣 を出た 1= 2 啦 あ 食 6 或ないは 或はい 或為 13 育工門が 人肉 を食 t 6 り ひ、

石山 13 11: から 一切。 公公 间介 0) i, 水水 0 見ち 7, 政治 (= 11: 風き F:: 政志 1/2" 刑心 -130 石に 門方 133 t 研究 135 6 を散え 3 火工 7,0 大意 Ľ. His 大閃電 T II 部分 開きれ 1) [ 12 111% -L 地多 (= 震動 貴なき 北 0) 雷隆 V) 1 とと 政ないは 3 /虚二 公 1: 6= **经**申 於江 j 大意思、 1) 也上 をう 133 TA 12 111% ik'i HIL

b

1=

政力 议 走去 [inf: " 提高 11:1 rit: 兄為 130 73 L 12 7/25 政力 殿だ 1 第二 T 123 似元 12 復 7 t 節さ 33) 政力 金いて T : 3 いたい h 節言 空られる 樹を -1) 8 政ない W T. Co で前さ ·沃! 113 復語 復 即是 1-経さ 1, 10 11:5 1000 1 1= 少な 復意 法" きらら 向意 成ない Maj de を弄。 少な 0 定" 大に [[,1] 30 -[ T - 3-. 大だ 解。 老婦 ILF! 1 題が -5 來: 帯や 4 笑!; 政され 胍 6 7,3 13 女生 ひ、 叫作! T 1 作な え) 0) 盛夏 政ない 行 1 1) 明木 或意 沙 明析, 377 - 2 は、後、 と作な は忽然と 1) 0 政治 或はい H 1/20 しては、 115 1) F.5 計 1= 0 0) 劍 其が呼ばの 此是 復為 周沙 儿 加证 7 T Dig. 作ら 舞: 1 起作 号点を 雨手を 即以 4) は T 1,1 证 例 明山? 1 1 T vi. 反啊" 或る • T -3-9 .别5 跳 東西 はか 0 **孙**帝 9 15 勿らなん 政ない - 15 或なが b 啊" 0 連みかに 1 南等 -大" 或はない 刑管: -北线 6 から 復言 是常 h 1: 復 过1: 架 で 0) か 如言 1 念疾に 飞 手で T --虚公 で作業 3 弄 島也ち 江 哭 序点 走。 护 -5 1 1 5 を作 して 介" -11-产; 長月三 -に放い t e . 3 111 3, U 财本: 11: 11-15.20 此三 11-1-婆問 1 政は、 我" 1 U) 遊遊 义. □ i 處きる 人。 斧·鉞 から 子: 0) 1 如三 是 復志 1E 恐怕 t TE: まる 岐じ 1: 加 背景 10

清洁 と欲言 是 0 カン 70 加 ME. 兵 樂 10 手管 事之 3 まで 無常 3 h 3 1 無 ) [河] 邊。 欲馬 140 一道: 110 唯 清 ·Fe 高 庞: 王 億つ 土波何の一熱 夜节 11:3 文して 0) [11] 羅; 1= 10 利: 金上礼 沙! を待 111 CK 0) 鸠《 容 利ない 地。 具流 道) 茶 等 即上 3 ANE " 合い IE 3 < 連制 0 3:3 5 9 應 王3 力大さ 菩提: 提言 の流 かさ 樹。 10 0) に向い 前為 L 1= 潜域の つて 閉ら 准: 11 城 1500 1995 るとう 12

0) 如言 3 の一切い 0) 鬼神、 き提樹 に過ぎ 6 り、飢湯 疲乏して、 意に L 事らい 菩薩き 38 殺芸がい 世 0) 色界い h 2 諸で 欲 天人 0 すり

此二 洪老 を 0) 處とる 證上 學等 0) 菩提は すう 18 我、今、人し 合が 恐畏くは、 ~ しる 樹の て、 0 東西 或は諸語 評議 是の如う 及び カン を頂禮 0) 天 北京 ずして、 ま き等の 0) りて、是の 三元元 1 て、定めて 口に是の 種種種 に、無量 の器 如き唱を作す、『刹利大 彼幸を破る 如是 仗き 0) 110 浄居諸天、 あり、汝が身を 3. りて、 -諸仁 悉く離り 遍流 一者、 报意 て停住し 散き 火上了 行み せし せ よ、是記 廿萬種の んこ。 し、彼、 め んこと、狩い 調する の子、速 今は 4) 防毒 無かりから 應き 游师 もこか 阿耨多維二藐三苦 薩、彼等 此二 0) の野語上 處を 間になっ 報 0)5 北 5 細花が U す。 T

を吹 < から 如言 17 h

大意 3 彼於 難も、ひ 世: 3 一切。 ~ 1 0 諸は 並言 大流 避 1=0 鬼鬼衆、 現じ 地震動 がずず i, 是なの 1 述 四。 大道 如言 海悉く 黑間。 < 集ちま 151 () 洲 75 明美 5 假生 を見み 分 共言 III. 0 3 夜正 0 立) 3 3 (二) 0 3 而力 , 亦视。 1-12 L して、 T 偈 3 所なる を 是 說 空 < きて 1= 唯ただい 明神 目: なし。後、 火心 起 b 疾るの 月言 及 CK 風; 北北 方

加し 大点 海游 き地震動 し、十方 に火焰 すり b 悪かしい を聞き

虚 0 足りに 医分ぎ みみて明 なら -3. , 夜半黒闇 1 て見 る 所 な

T 0 少为 日子さ 順はた 0) to 0 て、 楽。 心言 175 生じ、 展 轉 一龍五 安等 悪き h 心心 北 is さら す)? 以 h -T む 名 0) のの一個の 故か 11 T 1= 持等 時を 其法 地。 E 0) 何ない 上界のから 5 2 なん 淨居諸 怒ら 彼" 0) T. 能。 天、 魔地 内部 苦薩 们为 許隆きつ な 0 勝い 視み を欲 T 0) 勝な 口台 1= 欲言 魔王 思氣 魔士 0) E 邊往 E 5 吐位 5) 於てこ 邊心 歷: 1

腦

心を 生じ、漏虚が 12' 以為 の故に、復 膜 ILANG.

して 是 0 時、彼の 1) b を提出 7-進の するを見、見己 打馬 3 諸天、其の菩薩を信敬す りて皆悉く虚容中に在り、川に各唱へて言ふ、『嗚呼嗚呼』。而其の菩薩を信敬するあるもの、菩提樹に在り、是の魔衆の地に逼誦

樹。 の下に集まれる諸天、魔衆の菩薩を害せんと欲するを見、

何さ い Te . 111: 作品 1. 世光 唯法を の解脱の 思念して、心、擾亂せず、亦、復、餘の異れ 数に、口に大に唱へて嗚呼の聲を言ふる。

底流() T (i.jr ), 汝は前に在りて、我と共に闢はんと欲すと縁んやっ後、我をして前に在 に、菩薩、魔護句に語りて言ふ、『欲界の天子よ、我身は是れ利利 ・善摩に語りて言ふ、『汝が呼音せず、唯、質響あるのみ。汝 所言 汝が何の所作か、速疾に爲すべきで。外して の如く、我、今、汝が身 を破碎して、百段と作すを得ん るははい が族姓 で作さずる りて汝を出せし にして、投が 修住する英化二時に が知られば、 と欲き

THE S 何、我は、即今、必ず先づ 時に菩薩、魔族句に語りて言ふ、一我に弓箭及び刀杖の、汝を斫射す 汝を降しむりて、當に佛と 作るべ - : き無し 其:\* 小品

0)

と為

する英く U) 短: 、此の釋種の子に於て、大變動恐怖の事を現せよ」。時に此の魔衆、既に物を得じりて、 句、即ち自の軍 に制 してい -1. 汝等、各自、身力の用を農 次 第 [編]

とはい きを示 す 苦薩 現だ 3 白を 世 0) 状です んが飲 を飲む て言い 言く、『大天 些だ畏るべ んと欲す。 に、 是の 人の勅の如 く、走じ 魔衆中に、 其の限期圓 つて菩薩 或は諸 我等違 猾に師 に向い 鬼も せじら 子し ひ、 5 0 是の恐怖を作す。 如言 即便 口台 < に長舌を吐 其耳卷 ち各各自の身力 山 300 或は口を張 回い . 鐵いる 18 館だ を搭き 出兴 0) して、 6 如言 動 1 仰立直視して、 菩薩 苦薩 牙齿 B を傷けん 畏ゅ 迅なす 72.12 利士 < ~

を存む んと欲する 有あ h 而。 て個の か りて 説と

0

大性いち 魔衆 0 の是の如く 小見の戲 を見る 畏を るべきが 3 が如う 來 るも、彼の 浩隆 の魔を視っ 聖卓然として驚動せず、 3 も亦復然り

槌る 鉄小 0 川寺さ て共き 1 1= 5 るか 彼の して、 存さい おけれ 銀 地等 載ける 末し、百段に分散 C 1: 1) 0 衆はい 手 至於 0 T を將て、才に菩薩に向って 或は彼、 脱るせ h 熾然霊下する に粘じて、皆、 T 髪ち 20 がたが る 更に一鬼の、瞋恨 変たり あ 60 呪きん て評議 に、彼の して、徐處 或は山 地带 に堕ちざる せら 0) 火い 前二 を擎げ、及び 3 にで गि 3 に作 0) 擲なる から 心を生じ、一長刀を將 推議 如这 0 あ 1) つに、 て、 る有 60 1 6-0) 復言 力的 り。 して、 或は虚容に在 大石を將て、 П よう 0) 故意 或は密裏に在 虚公 諸蛇 1番ぎ に、即ら皆緩 に住意 あする能 を吐は 苦薩 b -[ きて、菩薩 して T 許隆 0 13 りて、循流 (= じて、 下らざる有 山 3" 前款 を將 に向か 3 つて あ 赤流 擲冷 つて郷等 b を整 て、石を將て 日でん 0 き拘 つに、彼の り、或は 或は大雲を作 3 勿頭 0 25 如言 に、刀、自ら彼 む 達り きが、 3 は一個を浴っ 山山及 0) 雨 大火雨 彼等 死さた と成 تان りて 石と て、 門だ (1) 5

"原

防菩薩

力がら 3 1/2 -15 其箭 悉 6 --300 0) 龙 る行う 15 CK. ( 大流 () 0 地等 政は長刀な 1= 0 70 になる --手が 弦に () て、 I, 苦 温及び石 優ネ じ 142 きて h り、温度さつ 深 7 所は 5) -7. を雨 不順の 政 15 の連続 して、響提制 げがか 130 () 南あ 一時に一 と成な つて 疾走 2 五言 ず 0) 上に在っ して水 百 b の箭で 0 或ある を放った りて放い 130 るに、然る 弓箭 べつに、 を持 つに、 (こ (に )() 彼いの かり T 彼れ 代数 ev 同月 等 末に苦薩 はにはさっ 湿: 同うか 1 て公; に向意 (= 1 U) てがい 逃元 住ま

て、 淡道 U) in 是: 机( 時、一路利 普 到 る能 てっ て、 い造に近! 疾亡のそう 自らいかったが に向急 13 ざる 1: L 63 ラッグで て狭たり 一次に か 後記 0) -5 b きた 0 或に阿眼より 共きの . UD して地上 察る所の方より、走つ 温さっ るに、忽然として菩薩 身黒関烈 に近れ に倒り つう 3 -大城 からん (a) 2 3 から 手に 上飲 盛等 す) の猛焰火光を放ち、 b 0 -7 で菩提樹に るに、 調ぎ の身を 震る 10 執とり 共きの 見一 の下に至る能はずして、極乏国苦する有 مرتد ل 發處 1 12 行 來記 1) 1 b t 書。 C b , 幻だな 或は、復 展院 2 九" して、 から 團荒 13/ 10 一個はなっ と欲は 鬼言 1 VI . して、 前类 U) 重大石を將 心を動き 消息し 疾走 T 学院 かっ

モ(仏) 1 1) t 1

(1) 11/15 0) 中意悉く飢迷し 12 からとう る能はずの 阿明の 40.00 0) 部力の関 方でん ちているはせん き行 るを以為 T と欲ら b するに、

00 13: 派: W. 清: 師子明 [][] 4 71 0 礼は、 整を作す 無言 す, 0) 衆生、特悉く恐怖す。 り、或は虎・狐 能調が 或は諸鬼の、此の程程 い。溶液 で作す有り の子を詠殺せよ」と、 河流 7-0)

0 を作さ 聖く 但曼種 t す 如言 -此 打多 37 を 0) 傷害 b 利言 0 儿 な 利り 或る 作な 0) せい 0) 123 -す 如言 を推壊 諸と 打力 き降る 傷い 此 ルさ h 生 0) を作 0 0) せよ せよ推 沙門子 或なか -す有の 此 諸鬼の、 ٤, を打" 壞" 0 9 釋。 77-0 殺さ 和子? t 是常 或は諸 せよ د...ی 0) -٤, を破べ 如是 此 打" き降記 0) 儿 是 彩さり 散き 利い 0 を作 0) 利的 4 13 . 如三 よ よ U) = 子 此 寸 3 00% 作品 0 有あ ٤, 7 散き 学業せ を作 利当利" 6 13-0 よ す行う 種は 或る 0) は諸路 よ 如是 を呼い 2 學樣 6 3 0 木う 小大点 儿世 是なの 或は路 を作べ 4 0) せ t よ 如言 すが 砕まる 此 3 鬼 産 0) زن 5 甘蔗種 70 せ -0 よ 作" 或がない 此。 0) す 0) 有あ Te 如是 諸は 沙中 割かっ 3 5 門馬 0 是から 截 序 0) 子を を作る 或ないはい 少 0) 如三 t 速 す有ま 割意 諸地 き聲 此二 0

て、 聲 飾さ せ を作 t 是於 速 13 す、 よ節ぎ 滅 0) 如言 せ 35 解 3 1.6 せよ」 便光 70 ٤ を逐う 作す ٤ 是 • T 0) 是か ○任情任情、速に 作な 如言 0 き整 す 如言 所とう き聲を作 を作 随意 -1-行为 す なり 1) 有が 0 b 作生 或る 1 0 随意な 130 或言 諸鬼 T は諸 住まる b 0) 儿。 --行为 其 或ない 此 b n 7 0) 是等 罪 諸地 THE STATE OF "虽子 此二 0) 有あ 如言 0) 摩る b

住。

原原

文

任

情

任

作

英

作。

(原

文

隨

意

隨

12

逐

便

所

皆なな 30 明章 1) 3 0 時気 空 3 地でに 四散馳走し、一切の諸島、 倒生 3 ~ 5 一切い 0) 大だい地 在所に此 5 1 段だんだん にかる 0) 店と 明以 を聞き ~ し。 < 時 此 0) 小 を聞き < 樹ら 0 有る ら撲 3

或ある 味さ 撃を作 彼か 魔士 の一切い 不 不 0 と言い ひ、 13 啊 或ないは 四百 0) 断だい 摩る を作 と言ひ 或はい あ 殺恐 或ない と言ひ 復た 或は 局 ilis 割雪 反 割と言 梨り 0) 産る ひ、或は破破 35 す h 0

こをなる 切ばを抜っ 汝程北丘、 ر در 成為 きて、 13 節節 岩; J. し此い 計画 といい に半年 1) に近づかんと欲 座に安じて、 或は解解 前注 (= 起り と言い 敢て起たずば、我、 -するに、 書き , を味き 是なの 前むことを得る能 やかさ 如う 0) 悪ない h 必らず、汝を害せんつ と欲し、 35 勝り はずい 疾走して進み、 -数小可ら ずつ 而して彼の魔王、 中等 其を 0) 歷: 1= 型人 波句 即ち利 東門 -3,

是 を動 順のは (1) 時言 能力 12 魔王の長子、 英語 はじっ 0 爺て無量無邊の過罪 関係はく 商された。 は英れっ 即ち兩手を以て、魔土を抱き取り、口に是の如く言ふ、『父王よ父王 父王は、會ず、白、 を得 ん」。時に、魔波句、 悉達釋子 を殺すことを得 其の子 一商主の疎を受けず、 る能力 はじ。 亦 温度 此

向意 0 て走 b . 肯て還反ら

步 1 には 師や 12 信意 U) 汝は、 事 ます U) 聖を括動 を見、 一部居天子 行道 天だい 116: 7 時; 0) 3 定心を以っ あり、 理しから 能 1 淨居天 13 擾門 じ 虚空中に在 所以 3 て 應" ~ は何い 微妙的 沙门 7)3 らず。 に向郭 少 の音 纳富 汝礼 re 猛急の を震 出沒 速法 して、 假ir して現せず、 . に幻じ 說 須は 別は 波句に きて言 の悪心 に語言 12 動 應 درر 9 成也 何心 て言い を拾 ال ごる 70 かい ふ、『汝魔波句は、自 \* 散え 水 の境界に選 の心を以て走 他。 かい 16 は、原理は しりて告 次は

つて、

龙

-31

5

75

12

13

b

1-

事あ火 て牢固を失ひ持するに勝へざらしめ、風をして吹動を失ひ なして 然性を失は 65 力に かとし 7 ME 泽气 を失ひ 住! こうり て流気 22 情然として静ならしむるも、 さら 3

IH: 0) 無量劫・功 業 でを行せ るもの、 終に 此の誓願さ 心を拾ったか 7 0

智等 世上 0) を 困え 以言 厄? て聖器を顕 の衆生を見て 13 さん と欲するに、汝今何が故に艱難を作すぞ。 怪食・欲癡の重病思! 一慈悲を被 して是等を感む

が放に、

一切。 の人多く 小など に堕す 1 彼今正見の眼を開 カラ h と欲す。

此= は是大聖解 10年5 王なり 0 此は是失道 0) 一商人を導く。

無智 0) 衆生・黒闇 1 唯す、 此二 智燈を然して 照さんと欲す 0

此二 0 聖・涅槃域に入らんと欲す。 炬を乗りて世別 の昏を破らんと欲す。

の技権心根神へ . 信念の花葉意の藍固 1:

又汝今癡繩 智的 0) 樹能 に納せら < 法果の資を與るを、汝今拔いて領 3 るに、 彼汝等の結を解脱 かしむ 난 h と欲す。豊彼に於て惡心を生ずべけ ~ かっ らずの

解だっ 衆生・大煩惱海に沒す を求めて他 に教 -0 んと欲す 世間流 か解して紅師 るに、汝障礙を作 と作品 C, して徒に疲乏す。 ん

彼大橋 深を建立 せん と欲す 3 15 汝今何が 放に此 0) 悪を興すぞ。

0 故意 告劫に 諸の に此 める Tro の道行を修 に結ぶ -1 して、 ること、 彼等 新往告の諸先望 の果の熟す の対 は是今 1 0) 時き なり。

10

怖菩薩

品第三十一

0)

T

五 汝今 原原 不應拔使 文)智 傾 樹 能 fft. 法 果

んや。彼れ

[ii] 13 lili b 大力と じく -1-す 旅 0 日字等 一は、 2 7: 1-十六师 10 班. 2 名け + 渡 大体内に處る 1= 2 -4 德芸 们 走世 絲 3 U) 6 行言 心池内 した。 1 相 彼か 名言 ٤ かりいて 書き 0) け、 が浮居諸天 **空裏に** に徐氏 質 預言 から HE = U) -- 12 和蓮花 と名言 加 1 阿克 一は増長、 日天人 天にのう 清 LE 1-け、八は善會 161 5 0) 0) --学 邊元 0) 0) 73 い 日見り 初言 と名言 < ---仁 清海 から 23) 数人 6 け、 の会 は -5 して、 加 1 是等の 出等 今: L (19) To をない や安心 に作 3 1 是等の 名等人 如言 から 12 11 -ME E 如 3 清清清 370 如三 更多 仁元 LE が対 HE 3 彼等八 欲き にはいないよ 273 と名言 12 LE 游。 こってには今や阪家 0) -5 0) や無具清浄 0 き記 17 一个 的产 樂。 神人 0 を作す、一仁は今や 生かり [][] \* 0) 3 3/2.5 は 時き は今 薩! b 1 2 0) 沙 功劳 彼 増えたや 。 強助 泉 仰瞻して コクベル c'z 處 挺特清 清清 慢を と名 4:0 1= 75" 100 菩提: 起 17 一般時間 六 沙言 5 7 **新进**自 日暖交 歌。 Ti. -6 樹。 11 大学は 生が の衆 13 1,0 なり 威徳 白 温息 作音音 淨 順心を る水 在心 ~ 4: .. 1) 0 -3-七名 Ton -[ 北北 11 黎相 八天 6 生なり。 141 2 0 11: 11 -5 -孤议 加 []]

看: 1= 大い数 住等 す 園で 3 山港 から 加 0 1 (th) :3 牢? 不動 仁 it 1: 个 3 から ch 清瓷 加色 し · c e ; 仁は今 50 沈江 部の家

本質に

1113

3

3

须洲

山門王等

じ)

Hi.

7

-

1 1

游

1

して、

MI

現代

1/2

す

る

かく 起言 にして、 するこ -1) 心心 0 农: HE HE 000 沿 TE's 15 0 定等 增 備。 阿耨達池 具 す £7 3 为 3 こと、 -5 0). 2 清淨 納官 循語 纳 大地 大海 05 3 虚。 水為 0) 0) , 差; 1= 1= 楽寶 八功徳を備 合す 邊際 50 1) 0) 元清 歌 13 が無き 4= ; 3 0) ---3 加三 から 3 したり が如していっては今、一 如言 力; しる 加 しても -0 仁人 .10 \_ は 仁 一仁は 今 13 12: から 心心 . 敦 合容 に垢 111 切の諸語 1-して 1= 湖: 1) 恋度 1 3 を断 無空 から 0) じて . 邪湯 党 II. IIII 廣

心态 彼か 切さ な 心 李泽 生中 0 0) 0) 提票 廻ら 大だい 染. 上首とし 村。 力 し難だ を守護する諸 15 猶言 かりり 3 猛火の熾 1000 して、十力を 2 彼か 猶言 神景 盛っ 0 大意 王为 那な 風言 (= 具足すと為す。 帝に 0) 羅 して、一切諸 0) -ル延天 諸と 延 十六種 0) 金 0) 1= 心に 如言 著言 せく の相を以 < 、金剛杵 煩に質い 久しか 1 2" 放 3 つが カジ 0 数を遠離する って、菩薩 如言 らずして 如言 しず 0) 如言 し、古りの『仁は、今、已に第一善利 1) してきる「仁は今、精進に 5 ではない 告ま -るが 仁はは に無上菩提 歎 如是 43-今、巍巍 し守ま る章 句 を成ず -0 として、 是の如し。 一一には ~ して C[(#+)] 今 面為 更多 恶 目 を本間、 を得さ 劫。 健沙 を視り 洞: 熏 朝言 0) 最らも 0) ( 修力 す 時に、 せ 1. 生 3

何然等 伏艺 4 6 かっ 12 To な 3 一波句、 汝、今、勢力あ 3 無きこと、 行を でいる 人のん 健児に ti 信° 其の勢力を

福音

0)

時を

色界の

淨居諸天、

彼為

共に同なな

じく、

十六種

の相続

を

以為

て、

魔き

18

野味し、

を

挫亡

0

57. 次。

ウ

义

11

=

+

ウ

安にり 我り il 肝なか T b とい ふっかっち 如言 . . . . 可波句、 次ないないない。一 身獨自 33 -4-

理なが を作な 0) 験道 推 作にいい 3 夜 护: 貨第 に溶 1= 寸 看信 射い 2 か 0) 3 1) るが は、 乞忌見 %: つこ 無な 人后 330 重 0 不 0 0) 一きを負 淨地 如证 ٤ 迷らい 荒り 1105 300 1= 猶 2 あ 人 蹬" 漏る 0 3 0)/ 暖ら 瘦 0 -9 3 波览 如言 Tra る 0) と無い 何次 老 1= から O (F) 11: 放為 如言 汝なな 330 0) から (H) (-1) 司波句の 如言 4 今は 如言 6 している「波句、 \$2 -沙河、 成る . 12 汝ないから 德 る人と 沙沙 質 何思 に衰る 汝荒 0 如言 作品離 汝等个 し言う • 依えい 預言 散 思言語 波句、 す 跛: L 造業不淨 瞎"; て、 3 馬出 穢 汝、今、一 所能 身 思 0) ごとく、 (= 100 して、 精 1= < して、 光なっ 切。 東西 清ち きこと、循語 0 浄ま 强员 軍公 こに浪行 7 あ 歌 垢 3 4111: 12

力

ないいい 证件 (1) 13 5 3 到 風 22 IN: USS i) i 30 5 411 11 3 作 55) UN 初 んことでは、 になった。 如言 (1) 7 沙木 近" はんまと 吹 U) 3 がしませる 79 5 力下 如是 、波り、 したり 加干 汝生 けんする 1 対が、次、今 『波句、汝、 汝是 久し 今、须。 -政治 からずして 火に一切! 今、一切。 一切。 谈 作馬退收 100 祖子を国 1 思惑并間! 身力。 0) 禁: 116 -13-企画" 水 治 んこと、統領 人: せら 1-也二 して、 11 2/3 3 んこと、行 (, . : 微 伊护 -1-かいし 45 Til. 1 を知り T 0) 20 退放 展 5 云 別人の他 行"礼" 200 -17-新: 解: 3 12 الماراد 0) 1111 The s にはは の思う 11 5

せら (1.) i 11.00 į, 彻景 きなる Tho 足と (T) 十六種の相を以て を異し こよ 73 加加 15 7 んきりつ 魔沙旬 をいまし ただいく二 5 \*311 共での 時; (= 力を推 首陀何の 3 已是 山江 30 乙

15 温度 過を渡 れる八神、湿、復、 はは 十六種。 0) 相を以 -5 Ti: 7.1 -元 气

うざる間に、 His Pit 12 30 11 10 三、八 は見り

1

0

(原文)指

611

勘 , 5,

704

选 句: 他力力 小ち を買 AL. 8/37 15 降まる 127 心こと、 11 北台 000 せら をは 3 何· 等· 3 0 Mi 3 -36 ---から 4:1Ē か十六なる。 小: []() Ö,-0 如 DE < はらんこう。 大風 Ang ( 15 の時子に近 130 COM TO 15 Bl:-70 . 1000 沙兰 何、汝、介、 1 3 间是 3 3 间点 3 7): 设计句。 被是 カラ Am E 汝一个 如言 行 外に 13 ( なら 次 1113 10 から 今 岩湾 11 E. Jo ん(三)。『波句、汝、今、菩薩に故か になったい 0) 度何、次、今、得 光... 0) に後後などら ルニー、 岐に、自然に退放 ii)ii 11 10 **法**明真. FILLS 三是、须 作言 せら 便・ 3 16 27 人の、大力 [] h たこと、然 Him んこと、 失脚し でて彼

るを 劫 5 権勢を失ひ、 n 割き にに崩っ 菩薩っ 娑羅樹 念を増して、 せら 得 1 10 、魔波句 と、循語 こと、 12 3 ないないる 倒 劫 3 专 1= n 退けら せら の、 ~ 0) h こと、 を野い きこと、 から < カジ 0) る時も 代を下れ を行 無翅 枚系 3 如是 如言 猛風に吹か に、物練 一般 老病の鴻鶴 兵衆に刺して言ふ、『汝等、速に起ちて、 る。 しき。 怨して 1. < れて、 なら きこと、循流 < 人の舶を失ひて大海に沒するが 一切。 共产 に、粮食なき人の如く 0) 低 牛跡の 0) る國王の如 城。 ん元」っ一波句、 『波旬、汝、今、菩薩に伏 に違失し、 魔波句、諸天 れて、根 頭直走せんこと、 那林樹 大力王 の如くならん(ナショの「波句、汝、今人しからずし 水子 金剛 の、盛早の日 なるなるは 木 している「波旬、汝、今、久しからずして、當に菩薩に剝脱 諸天神 0) 0 汝んないま 打壞 焼き 減る 神光 せて地 為力 罪を得る かせら 4 ならんないこの「波旬、汝、今、久しからずし 毀辱 是初の 3 の為ため 推流 に倒な 菩薩に擾だ 3 から 滅 せ 如言 如 せられて、心内に憂 12 る 1= せら 3 石山の 5 如豆 る人ないと るが如く き毀辱物練 < なら 乾温 れて、循、心を解か < 3 なら の、他の為に殺 る さるるは、野澤 如う 急疾に此の仙を打 から せら ん(中西」。『波旬、汝、今、久しか 如くなら ん「生」」」「波句、汝、今、菩薩 ならんでいっ『波句、 を聞き なら こるるが < んくすごう。是等の天神、十六種を を する 如是 P(4) 10 時、菩薩に向 さる くならんならっ『波句、 の内に、大猛火に遭へる飛 ず、 ち散 本宮に還 るが 一波旬、 は、法行無くして、な て菩薩に減削 汝なだち じ撮影 、忽然として脱す つて走り、 今は ていい 汝なな らず、 其に命を 田に苦薩 らずして 菩薩っ 燃や せら せら 更に、 る 3

~

~

[11] 我の 0 東京 速急 明节 から 2 る場合 16 谱" たう 起たつ 111 16 0 7: 波句 て 脱<sup>5</sup> 是のの L 23 走方 に報言 h 人、今、既に、自、 し、 6 1. -我是 北 T 110 0) き提樹 汝を放った 3 0 -著し、 25 0) TEL 彼岸だ i. を遊り 告:3 田 3 岩が 1= 1: 海能り 度り、 L -17-此一の ば、 汝言 我が 須出 則ない 自含が 彌六 界的 川にまた。 ら命人し 知ら 1= をしてい ば 於如 0 3 我" 8 活" 別為 33 手飞 -まし 無禁 な 8 T 脱馬 [4] 水 Jille to 3 處は 告 逃~ 3 を構造 1= を U) 訓 5, 得 染 はよ ÀL ho 11=0 ざら L 700 む 唯一汝沙 教 h 15 ~ かったい T

移" T 助 切点 地雪 に順 柴 7 Æ, ~ 7)3 t, C, 12 悉言く , Gr -5. 大海蛇門 0 復言 打印 る無言 せん \$ から i, 我が今 h 2, 9 1 一些 己に菩提樹 の見る。 及言 0) 下 日后,日 1-些

向智 歷: 学は 復言 Hi. 訓 きっし 更に、 將) ---棚。 形公 外北 順: 行方 1 1 b T 手飞 П. . 13 1) 危悪 机枝を著 変え 5 の言え T を出 べんち 15 て、我や す英く す • から 0 8 門を造 汝等 速表表 1= 0 守らせ 用等5 此 T しよっ 0) 瞿兰 我や 長だ から 我をして、 役とみ 福子と 砂宮に を提

-13-隆落 3 15 欲 T, 11 Hit: 別 ·j. 6)4: 極 [ii] 恐怖 76 T 北 5 Ki 原文 遺守 16 316 肝 文海等 無有是 於我 妙官 飛 種厄學、 北門、 ir 让 学 Ti. 11 P. C. 11: 11, 新り行 提 12 介孔 输如 4 10 UL 温足三 []][ 1 123 J: 1:1 儿 11 -1'4 11

我を時やかざ 日景月 天の、 证 h U) と欲すること、 地。 虚容に、 1: 院 落 せん 妙等 色生 も、自然第三千に満 是の處あ 將当 雑ぎる ること無け の形態 足 を記録 --んしつ 15 魔の、我を恐怖せんこと、乃至樹下に、 7)3 h き 或は、 復 虚之。 及じ 諸是

1=

1

1100

是での

加了

3

用

# .

多種

0)

厄難

がを見

L

23)

h

こうと、

領語

巡りない

U)

(

73

11,

ば

15

6

1 70

師言

0)

時言

書き

波雪何雪

如言

T

3

6

0

爾を の時を 魔衆、其の威力を盡して、菩提樹を将やかすも、 菩薩の一毛だも、驚動する能はず。 偈あ

りて説いて言ふ、

『天魔車衆忽然として集り、 處處に鼓を打ち地を震はして噪ぎ、

螺及び貝を吹き諸種の聲にて、唱へて言ふ「子何事をか作さんと欲する。 り鑄金の如く

い、面目清

今此 浄にして天と人と仰ぐを、是の如き身體人しからずして壊れん。 ともち の魔の大軍衆を見て、何ぞ起ち走りて此の中を離れざる。汝今妙色あ

必らず共い 此二 の大魔衆や當るべき難かかか に関は んと欲す・恐くは如かじ。其れ若し瞋忿せば或は身を損せん」。 し。但地上及び虚容を看よ。諸種の變現皆充滿して、

梵音迦羅頻伽の聲にて、諸夜叉・羅刹等に告ぐ、

「愚癡なら にく金剛 を以て山王を破らんや。或は口を用つて吹いて大海を竭くさんや。 虚谷の體を悩まさんと欲すること。今來りて我を怖すも亦復然り。

或は猛瞋の龍を手に持ちて執へんや、是の如し彼能く我が心を動かさんとすること。 慣え て火山を放ち、樹弁に根を抜きて歴創して擲ち、鎔銅の赫赤なるを星散して注ぎ、

菩薩降魔品第三十二の上

三九

手 思ってどく 70 把 6 或" スない 115 35 113 象り 则 75 政ある はか 猫う 野。 -1-7 那一 猴; 0) 省高 15 る

顺: 蛇与 0) Wit ? 13 11 1 , 或言は 街: 信は HE'S 1: 2 関で 龙 飛

阿克 15 ---一行・電 16 金 剛 3 1 政 はい 鐵 丸・諸器は 仗了 18 往 3 製さ 矛背長 刀・三叉・ 戟

政态 しよ 金 蘭一 0 張い 20 现以 じ、 地节 15 落 か 樹ら 0) 枝し 條 を 打5 ち碎点 有り b

或は鉄い 和冷 柯 0). 兵甲大 北江 0). 彌" III]- ° 如: 14[ 或は 持さ 1 百中 或なな 時 1. 是被 T 百篇を 射 2 す) l) 9 HE: 蛇 t b 征 婚えの 水 光。 たら

地電 倒 礼 時で 須い 學流 して 0) 泉等下 3 78 1 徹 しず 或は身 3 782 1 宜? 230 熾 L -6 火 前等 [:[:] 後 3 1= 国台 to あ 1)

或ない 是 加 如言 11 3 及: 歷二 111: 力智 75 3 足邊 ~: 命を禁ふ 37 諸 1: 任 歷 111 1) たい 0 手脚に 그를 la 古時で 彼的 72 見 见 颠 るこ 倒 こと循水 3 红] T 化 烟 火 の為 निग्र 10 放 (1) 月; 如言 + 9 忽然 如是 還復 亿分 に大笑す。

復 0) 别字 0 形言 たいます -3-0 , 我がに -3-命でう 非為 染しゃしゃ 1= 5 非ち

113

0)

~

きって

3

0

し。

B

我是此意 I Mile. 个 0 DI! 彼等 加言 小 ME. 373 意等 及び TE 12 見冷 130 我の 120 作品 る -7 から 内外 身 如言 2 3/3 は、 虚: (1) 因に線に 一切悉 1= 我を恐い 引三5 にて 0 く空気 各部 怖 111 す せず 自分 る F 150 行 情言 得太 質っあ 5 h と欲い 更に . 是の諸は こうながい T 無 は 來: 作 注語 13 8 间 7 T 造く 3 人

U)

から

11

15

L

T

3

L

1

丽生 0 時を 18 0 時、魔軍 き、其の 驚さる す の夜叉衆等、諸の形貌、種種 情景/: 竹を 12 通流 すい して、 動言 カン ず、橋湾 自ら安んず かず ず "。 2 の身體 能な L て彼か 13 す。 の魔と を以て、是の如 اللاي して 波句に 假 . . . か 更らに、 b るく菩薩 て説 復志 を恐怖 脈悪 心を増ま する する、 0) 時も 心内に 菩薩さ

彼 0) 菩薩の 0) の驚惶せ (1) 大に思るべ ざる を見て、 きが、各種 波句心に愁へて劇た瞋恨 種種の恐怖の恐怖の 0) 形: かを作す する

るや、 て、 す の心を生せんと欲せば、是の如き念を作せ、「何が故に、菩薩の此 はいく 0 国事 汝麗 我是 我、若し、阿耨多 魔波句に語 0 時。 部にいっちの相 は、汝気 創物 今、加法 波 が衣を著っ 菩薩、是の 旬 競ひ、悪口罵詈せんを恐畏し の時に、一把の草を勝 の一切の怨讎を断せんと欲す。汝等の一切の悪業を減 りて、 廻心して大歡喜を生せよ。魔王波旬、汝、今、心中に、亦、言誓 くるに、汝が の語言を以て、其の一切の諸悪法行を断すべし」。菩薩、是のい言ない。 多 是の如き言を作す、『魔王波句、汝善く諦聽せよ。我、本、此の菩提樹 思惟を作す、一此の 羅 #三藐三菩提を成就せば、後に是の如き等の一切諸 心に、是の如く、此 て、靖き已り てなり 魔波句、他の て坐し 汝魔波句、諸悪行を造りて、善心あること無し。我、 の事を妬嫉 ぬの所以は何の後時に 速を受けずし するか」。汝魔波句、 の樹で せん て、 と欲す。 種種の に坐するや、草を將 題波句 で収り 0 事を造り 如く心に心惟 汝魔波句、若し りて、汝に付囑せん。 あらん 且く汝が意を定め と共に、怨讎を成 我等、必 の下に來た ら知ら T 怨恨 となり 2

苔隆

降魔品第三十二の上

を恐怖 してい 0) 座 を指て 起たち 走世 h て停る 3 勿ら しし るに、我、 弘大の

起<sup>\*\*</sup> た 微性 先に在さ 0) 1): - 2 加上 6 196 我个此 E 清命() の問言 议 11) で成就。 是の如こ int の身体 -13h 2, き次 0 11-有" 清 第二 座に坐 もて 我们 0 し、 政はない 投等當 阿尔 元たと 多羅二龍三菩提 Ti に拠すべし、「是 因完 線 或は題及 あ b て、 び汝が軍衆か」。 を得べ 此: AU ill.it 0 44 = ه مند س る時は 處し 0) 见: に於い 12 [4] . [6] . 岩りし 我が少い b 身。 1); 投版が 強い 停に 収き الله الله 福業善根力 して、 0) 處となっ 能

13 0 (三)此二 0) 門頭を成せ んこと、 L から ざるべし」っ

h

--

JIE:

かる

hu

2)3

0

2,3

是 U) 日子と はなっ 魔波句に向 つて、 個を説 きて言 1

酮· 写汝昔一の「 は無量信信紙 0 時意 魔王波句、 無速食 に於て 但是 1 施 諸: せ 不住に種種の 3. 向意 7: 8 今是 0) 码 施 を記 1 U) 如言 為空 き大威権力 13 T b -で得た たるを、

力; 出の祭礼無連會 は、 次が今我 つて を原 するご とく 世で に虚 1-非ざるも、

0

10

汝が若る 干助 0): 们: 施 5 13 . 能加 درد 此。 117 を信ん せん、 我的 を降祭 3 h と欲き する 0 3

なる 波管 句。 爺て 種種。 諸なのる 此三 恐怖 0) 個け を拾す を説 の諸相を以て、 き出るに T 小毛 和的 Jane U 是の 莊嚴具足す。 し、視瞬 時と 苦薩っ 呼安座 無り 不畏不強、 1:0 三千萬位劫の 6 U 洪 0) 村 不 住: 手は 諸行の 不弱 を伸 5: 1= 功徳・音根 して、 16 II 述: 注: 加一 0) 生やすう 例為 0) 新厂 11 る所な 色 領に b

[2] 五年大倉と課す。 Palica-varşika-pariyado 五年毎に

100 1 1 1011 避 行也ら 360 えか iŭ 11 俗 介な 。貴贱 18 3 平等に財 此 1,0 上下 11 M 三以 14: 1/20

王うらの け T 頭 如言 く、視ん を摩さ i とはい 手で 3 T て頭を果 頭っ を摩さ i 己りて、 (0 既に頭で 復、脚跌 を繋げ已りて、善く 10 脚。趺 を際し己りて、 魔衆を視、魔衆を觀已りて、手 慈愍の心を以

萬種 0) 功 他 あ る 右 手を以て、大地 を指し、而か して偶を説 0 T 3

の地で 能く一切の物を生じ、 相き あ る無なく して平等の行を 為

此二 12 我们 0) 終に虚 L から ざる を證明せん。 唯語 順為 はく は現然 に真質 に説と け

T カコ 5 爾を 種種種 所智 ずして、 2 0) 品を作し、 時さ 猾 一最大丈夫、 0 上がある 海流 で 香等華 摩伽陀國 已る 地站 下より を以て、七寶 天紀の 手も 40 我、汝を證明せ 忽然として て此 0) 是 ・耳璫・手鏁・臂釧 銅鍾を打 0) 時等 の地を指して、是の言 の餅内に 共 つのかる 河出 の地が し、半りた , かっ 滿本 及び指環等 通知 て経ら 是るひ h く三千大千世界 を示し っ、南手に 汝だが 通ねく を作な で以て自られ 往告世 到以 i 明ゆる て、 已なる 扬 持等 0) や、是 時を 山躬恭敬 に及っ L して、菩薩 等 莊校し、種 千億萬劫、 の如う h T 0 時 9 1 前の所説 六種の 此言地 0) H: IE 坐ぎ 種。 に定動 無地 薩さ 13 0 を負担 (= 去さ 现分 何点 间型 13 路。 を施 0) -~ 0 3 て、 ٤ る地神、諸の 如是 T T 8 ++== 身を莊厳し、 大品 近為 書書 3 十八相 音楽 E 薩 カコ らず遠 知し を作な る」。 白意 0)0 30

耐さ 奔逃し 0) 日子さ 彼かの T 11:5 0) 0) 陣気なる ---切点 をう 0) 軍火火 破智 b 自然に恐怖して、安心する能はず、 تان 魔: 波河 0) 是代の 如言 3 0) 集聚、 皆悉く 失脚して東西南北 退散 し、勢屈 に馳走す。是 7 カン

菩隆

降魔品

第三十二の上

1 2000年 3元; 11.5 3 四方に争 b 1-して、 1 T () ·新香 . . 自 到 自然に地 する 吸引 以 T 11/2 能 MI 10 13 落っ L ず ÉI. . 或は 銀 或な 1 义 1 6 THE STATE OF THE S 彼是 復元 illi を復い 柳。 答。楽さ 一個生 0 T 0) ・弓 il 5 6 . , 成ない 地: 全会セ 利リル [4] 12 27 0) ・長刀・網索・劒 50% 115 を持ちて 11. 111: T 队公 自然 大大 ELE: h 9 1= 政治 报点 ・輪・三叉・戯・ 変 壞 111. 何" 脚。 1. 0 折 で地に倒生 去' 6 16 ... て身を 派: 14 れ 111 . 小等 ME: 組 作品 12 115 斧<sup>2</sup> 纵<sup>3</sup> 起 是党の • 机工

一我之故能 心を失は \*) 0、成以間 dis (= Vi () () しいかいく に 2 せよ 行 (1) () 0 -الم 域は関林に入り とく ひとふ 1-TV: 1) すり り -1) 政は走り 共 政が O) 書: \* て EN S /<u>[]</u> [ i. 心 (= に投じ、 して 依倚 書味 5 3 に頭が 或は地穴に 行る者の 依" L は、本門 て、 人

15(1)

婴。

Ji.

1.8

3' .

Ja i

型; 1二。

がい

る

V.

11

他

1-

11

逃に

11:

6

1 0) 54 問 きてい 意味を打ち 心に大に 波句を放 45 心恐怖し、 の見れ。 某を提 J. 1 11:11 1 を批し -6 地。 -, 1= 果行所 11 -[ , () 東海 果 11. 在我 加。 i, -5-3.0 川。を問 上空中

肝等

10

THE S Ui

是

0)

2000

を開う

<

11.

能

(1)

大心

地

學。

0)

-0

01)

行うを

悉人

M"

11:

4

?

2)

5

[11]

## 卷 第二

菩薩降魔品第三十二の下

る者有 が身を害し、 哭し、或は兄、或は弟、或は姊、或は妹(を哭し)、互に相謂つて言く、『我等、今、此の大厄に値ふ。是 現して來り、 汝魔波句、速疾に急に起ち、走りて自宮に向へ。今、汝の為の故に、當に種種の器仗あり、來 如是 爾を すの残なり。 の時を < 菩薩の右手百福の嚴あり、諸指の羅網赤紅の甲、 にして歸 h 或は相見ざるあり。其の相見る者、各、相借問し、或は、復、母を哭し、あるるのなる。 彼の處に、別に地神 種種の兵戈器械を執持せる彼の魔衆、是の如く怖れ已りて、形を復する能しのじゅうからながらしながった。これをは、かならなった。 節節汝を解かんと欲すべし。而して本時に作せる所の、雑類の形容、殊異の身體があずらなればと 我等、今、本命を得て還れ りて、本來の處に至り、各、相迷失して、七日を經由 あり、一餅の凉冷の水を料て、魔王 るは、深く是我等の不可思議なり』。而して偈ありて説く、 一の面に す、後に於て、或は相見るを得 に灑ぎ、之に告げ 或は、復、父を はず、還、是 て言い 小りて汝なんち を變ん

千輻輪相 炳に、閻浮の 金光妙色充つ。

手を以て安産として頭跌を摩し、是の如くして掌の下る雲電に似たり。

菩薩降魔品第三十二の下

13 -33 地。 かれ 明にせよ。

往等無法 風神皆 數 劫 () 質を験し、梵天・帝釋弁 修行 行に、 有山 る寒り乞ふ ものに質て違はざり に旧りた。 十方の 諸佛悉く鑒知

加豆 如きは苦行 8 布施·持成 ・精進・忍・禪定・智慧等 の六度、

たまふ

我にかが 及が 四無量 ・諸神通、是の如き次第の助道 もて菩提を求 の因もて、一切無修して盡く皆證し、

十方に 我常 は 諸 功徳を 作せせ るに、 の般遮子 を 及び 植郷 一次魔は萬

一」一般進于瑟

11

先

Pañ a-

rarşika purişad o

して、 15/4

五年大會と

60 77 OFE HIS

以 T.

よりつ

無適宜

1. 3

作 l'i

失於光色 III.

文。或

11 213

77

DIT

3 9

111

分に一毫だ 8 無な L Lo

是の に消没 時手 を以 海流 1: 波涛 て山上 の地 1) b . 0 を指す 版 视小 P T 地等 に倒ま 其での 地等 11. 問えて蘇 0) 震弊鍾 3 Oto 岩色 < に独語 六種の

三 或: 13. 公言 ゴ 7) T 続せ t 撮るめ 151 と問な C

而為 を降る 渡乏して時度無く すと雖も光色を 兵(0)? 力悉く推け、 失ら 1 東西南北 自ら書薩 均等·毗 に飛 総裁し 含遮・羅刹、 (1) 成に及ば 15 走り 8 心迷ひ ばざるを知 自然に踏怖 問題 b して悉く星散し、 て情い 智を推ちて大哭して叫聲を る無し

退走に道 父・母・兄・弟・姉・妹・女、雨 南 相求む を求い 24) -各型連すること、 鳥の澤に在るが れども道を知らす、各「汝、今何處に停まるか」 火を被りて飛ぶ から 如言

と問ひ、

M 六

ひ相見 えるを得 るも迭ひに相嫌 ひ、 供に「厄至 5 恐くは命を失はん」と云ひ、

0 諸路 戲 来の THE ? 億 數 な るが 7 忽然消滅 して宝を散 -50 るに似い 12 h 0

0) 如言 きの 苦七日中を經 て、 後に偶相逢うて唱 ~ ていい 2 活い 3 n 我等の心今大に歡喜す」と。

時に彼の菩提樹の大神、慈心より冷水一餅を將て、

歷主 0) F.5 に選ぎて是の 説を作す、「速に起ち て住まる莫く心に隨つて去れっ

汝今若 し我が言を取 いらず ば、 色のち に厄難 に値が ふも當に分け す ~ L 10

を 夜叉・羅利・鳩槃等、 魔王、率 る將 れて樹下 學能和 に來 25 伽及び毗倉な b 1 許藤 を恐怖 الح الح 世党 世 h と欲 の有ち ゆる 1 山か 世老 24) 3 3 ~ きぎ

【三】(原文)後値厄難

當分廿

心の驚動せ 端だったっ 諸法 0 は異なく分別 容質諸相滿 난 ざること循領 ち なし、 1 功: 初徳具は 丽少 星色の 0) ごとく 如言 1) て干に がつ 8 如う 彼かの 0) で学芸の 魔衆 光かり 如言 か 「幻化の」 如三 -0 如こと

法相を是の如 し我に 心有 b < って彼れ 正思惟 を開見 して、安心善住結加 せば、 是なの 如う 邪念より則ち して坐 した きんかいつ 食を生ず 0

一年尼大尊者は、「諸法 は平等如なり、十二因縁より相續して生じ、

菩薩降魔品第三十二の下

U) 1度: 利" 121, 宏 小 ( 1000 刘道 7 TE: 75 木·石·汀· L と説が させを悉く Uh シノ ひ 高ん 犯 間 捐; 0) 厖\* を見る 作" 屬" 活動 しよう -5-

智5 如豆 利心 T 的 阿芒 0) T 10 10 大型王子を恐怖 1113 8 (1) 1 排字: П. 但: IU! 1 1-¥ : じて M 尼山 是" -1 < 主" III: 0) () off. 如江 . . 11 9 手ったうし < [1] を門に 情。 < 120 , 10 -17-() 18 智与 . . . 1) 解了 15 U 小小 理。 語 2 ·F -7 何だ . でき 13 À L あ 大: , せし õ 3 名言 生を 中心 我が 0 -とな 1 から 1 7 儿人 Diff. 父: 0 -5, E 3 かと 商主と 我品 MG 忽亮 ~ 9 1 372 13 我们 巴斯 ূূ 1 Ē. L 尚、彼の悉達太子 大學王子、原 13 たま 1 2 に於て -33 我们 35 即なら 勿ち ~ 泛 忠語 0 则 6) 我が 14E.2 验: 1 0 1 14 はく 以" 父: 05 入は、 を降伏す の心を以て、 4. て、 6 は、 10 业。 WF. 馬也言 無智 11:2 走 制言 仁の誓べる所、 PARE S を指領 12 3 0) 1= 息 能為 して 行う 足" 3 依二 はず を頂 し、これの -估: • 父に 0 THE : 1 道等 W.S. 泥温 Ĺ.. 理" 11/1 -早く成熟を 10 を成 0 [] 1, 10 轮 凡忠思 微えが T らず 復志 1 1 10 全元: 将" 漫" - -是なの 我等を 6 -[ 120 獲して、 1 1= 7 和は 京

速に阿梅多羅三敬三菩提を厳したまへい

们f? 以て天歌を作 10 0) 時、行い 口 似一 1 • 是 75 — MIL. 0) M)\* 日を別に が言 Me s 切点 て、 香竹 の諸天の 3 200 1 普隆 14 7 彼等悉く大に欲喜聞 h e . 1 ngi-を讃戏し、復、天花 1 响响 苦薩、介、己に、諸 普 Dig. 15 梨梨" 向禁 つて -0 信息行 1114 C 共のない 魔人 其:\* 微: を生き 是能經 J. 四儿 から 1. 題: 15 3 进。 花·摩 者、若し、 0) 111 衆を降い 14: して 可受陀器 空 10 , () 自是 通 12 41 通流流 110= 1) 明神 花易殊 空; L T, -415 3 7: 1. 11.6 能。 U 沙 0 11 花·厚 すい 及門び 11. 111 T 天樂を作 -微: 喜; 1,00 地" 受殊沙 J: " 1. 0) (1) (E .

花・優鉢雑 花は ・拘勿頭華・鉢頭摩花・分陀利花を―― - 將て、天の栴檀細末の香を以て、菩薩の上に散じ、

散え じ已りて、復、 散じ、雨らして、 更に、雨らす。偈ありて説いて言ふ、

大ないなら 『菩薩既に魔王を降伏するや、此の大地六種に動 神光普 ねま く照明し、 天地開朗日月輝 くこと、 330 衆生の 新婦女の莊嚴せる面の如し。 無明の暗に沒在せるを

虚容より種種の花雨を下す、曼陀羅華及び餘花なり」

するかい 喜し、乃至、 爾等 の時 此の 復為 聖者、必らず阿耨多羅 信息い 無等量等 に過ぎ 無邊の諸餘 えん 1 L て、自ら勝ふる能 天等、 一流三指三指記を證せ 千萬 億數、娑婆世界主大梵天王、 はず -十指掌を合して、菩薩 んこ 及び天帝釋等あ を頂禮 ( 日に是の 3 皆大に歡 言を作

是の時 , 其の處の 菩提樹 の下を、 相去る遠からずして、一番王あり、いちらのですから 名けて迦羅と 日ふ。即便ち

を以て、菩薩を歎じて言ふ、

世等 大神通希有 我が ち今亦復然 古佛日の興るを視 の事を 0 作な 草を鋪 遊んける 如是 かきて 結が の方便もて きは、選此 し安に の處の皆提樹 魔王を降 시스 0 きょへ 如是 50

心意 公公 如言 せず く勇猛大精進にまします、 正意 1-任芸 して、 曾て一念暫時 決定して最勝の卒尼佛 もだら 1 tz 136 2 抓作 たら ん

百千道 東西南 L --はない 北 证" 0) 大二 1110 地方種 侧点 3 0) 復語 1 虚瓷 15 到5 む 3 3 1. 外言し 0 2 洪芒 関い 作品 0) 7)3 6 当時の 震吼 かし 3 諸天ん -て質摩の 泉 必言 小大: 膠 如言 是 32 版 七六.5

明や 丁芸 別 別 116-(i) 行かられかう 加言 4.2 可要は 1110 問行言 3 他" 以こうひがた 0 01) 顶<sup>2</sup> (1) 治氏ないか 天花 表。 机 心語がくり 過ぎずり 行衣 念分に 3 1, int: -10 服会 仁今佛大倉 11:3 10 仁かいまかない を弄っ Ò 仁かない て順 職し合学 虚念 是公 本大妙地を作 佛言 を作 T 1 大理と成 恭 满心 2 ho --1) 0 50 かの i,

世代の 子表現 (1) び) ではる 回 り う 1.5 1, 校常 到時か 周られ TE 1113 U 11125 ---花はない 115 10 1.0 1= 卡 非的 7:5 , . 古された -1-间的 枝り肌っ 1 (, -仁人いませつ 1,0 1. 作なたん 工工 仁介佛 上に妙天花 大 1= 行る人 10 2 111.4 机 0 介え 10 T 作 勝を 屈的 1/2 (ICT 20 中位三 1'1 19:3 1) 37 1:0

仁な

に天

Me:

1

11.

1323

11

1113

73

- =

3/2

117. 117. 117. 17. 17. 17. 17.

及

دالاغ

りまし

形をつ

The C

カッ

10

以

:E:

化

周

仁今佛

大

阿

育を

作当

30

ho

ね

7

王得る数

1:

i)

T

心に快樂を

生っしい

て大に喜歌す。

已流

或は「閉」に作らる。

てい 0) 楽し 爾音 一切 生中 0 でう 時; 諸 -菩薩 111-" T 利り 別也 征 内: 既でに の評の 聖 作 間の 3 ورامــــ 0) 心。 切 25 を減ら 0) h 歷二 力; 想是 為力 产 0) 部別か 降伏 故意 に、 し、諸の を減っ 切点 し記 毒刺 朋" 6 て、 の衆 150 内意 生品 拔口 きて、 4 をして安樂を 調言 伏 0)5 結は折く し、心清淨 勝し 幢 かっ 得太 建 iL? 8 の行う n から 金河5 為為 专 て、一つ の故に、 座 些5 切るが世世 世間は

> 力シ 從 五。 覆ふな以 計. 1 纏・ 梁 1 0) 種心と 生 II 義 t た細 3 部 -5 煩 たりて 狮 は部 縳 0 18 0 1 義 なり。 -间 心。睡 11: 煩 死に輪 幣 蓋に のこ

心。訓 戲 1 疑 心 悔 1Co 九

铜 < 智慧 0 苦薩 切きを、 為 1 覆 悉く 障力 是なの を作すが 皆葉治 如 373 故意 Fi. 種 語 能 IL : なる 欲心、及び不善法を離 < 智5 斷從 FEE U Liz 0) 為 3 沙 得 何て、煩惱 不 作さ 助 n を作 漸写 内に外 ( P 17 ば 薄? でかかったい 13 10 b 0 所常 涅槃 以為 は 思 微 何加 惟 妙多 観察し、い 此言 0) 等。 路る 0 を Fi. 一心寂 遮する 法是 は、

成

流流

1)

-

٤

無言

清浄心を

得

13

ひん

-31

刘持 を記さ = 初禪に入れ る法語 行中方 U

が U) 日子さ (, U) 書きいる。 ---nj: 學 問き借ぎ (= 正からなん 語分別視 V) 如证 歌学を拾 ( 思惟す、「我、个 を拾い せん 以作 b し、阿爾智 と然 し、清浄の内心、一も分別 じに初出上心を證し、現に ・ たっこうだった。 で に依り T 行かかう る所での 法是 なく、三味よ 1/2 安樂微 こととなりしむべ 妙の法を得て、 り数喜樂を生じ

已是

体に 神に

1/2

流せる

法的中方

に行じ

12

法 例を に行 受 栄言 (J) 時とする で行を 17 成じ己 型。 0 版: 似語 l; て二禪に入る時、菩薩、飲喜を厭離 3 所じの 是常 の如く念す、一我、今、巴に此の二増心を生じ、乃至、一切 如意 , 諸思 を捨して、己に安樂を得、是の如く して、捨行清淨、正念 地上して、第三禪 正はに いいいい を指導 いりに安 せる 100

U) nh; l' 性き 32 似 是状の 加豆 くなか 此 0) 投が か第三増金の の心は、

进门 U) - - - -3 Ult 3 7) 5 ははきつ 如言 9 苦無く業無く、悉く捨して、正念清淨に、 (Zr) 地で行 せんと欲し、 苦を拾る せんと欲し、前に分別書 第5 禪光 乃言、 を流せ 楽を に在りて行ず

5 明、 已に證知するを得て、心放逸ならす。善男子、應に正念一心にして、 思上 が、軍ル 0) 投り から 上行" 心心 0 统门四 现以

3

11

WI r'i 100 Hi 治分別門 -(原文)欲捨 正念清证、 IJ 1 15 樂 .0 121 無欲治 11/3 11 を記く 15 拾 1/2 省 柳草 15 11:

3

Ti. 見法安桑 171 少 it 16 日息如 21 ·L. 14% 19 17

住等し かん 0 50 書 て、 思以 問打 所は思る 0) 共 印序等 悉くと 0 一身を能 菩薩き 夜初 皆除減 更多 1= < 0) 身通 分た • 如言 少治 調言 1 7 ع 和的 成じゃう 一心清流 作 彩 C 輕 T 1= 復言 して、 . 淨 種ゆ 無多 劣1: 種の 小で 諸業 野儿 0) 1= か 神。神。 して、 合が 龙 境等が して、 作な 障や す 無意 かい 10 還でつ し 变5 け 以外外 己に決定に て一切いっこん AME : h 2 欲ら と作な 13

(六) この以下、三明六道を飲く。宿命・天眼・漏霊の三通を天明・漏霊の三通を放き、これに、他心・天三明と為し、これに、他心・天三明と為り、三明と為り。

焰六 ez 题 38 フドス 一身と作 横 出於 人 0) ること、 如言 通人 3 2 亦言 アドス 外心 b かを履っ b 已きり 大意火 日本と ~ ば、 も, 111/2 T 聚。 崖石壁を 0 虚公 存む 如言 地雪 < 0) 1115 1 15 1: 0 如是 穿過 にたい 日時間 < 没多 0 虚空 T • T 己な 威德最 で 1:5 1= b ないく って、卽ち 1= 出場 没多 江る 大规模 す 念に應じ T 13 现次 To L なるで、 2 に出で、 稍管 て行っ 現場じ 下に没っ 世はり き、壁に 那 能 島で < ・手掌を以 T 0) 選先 如是 入りり て」 し。 T 没っす 或さい 1-便ち Hin 烟点 之にな で 3 H かっ 0 隠れたは で、出い を放な 押等 如言 摸5 自 ち 7: 、長大身 或るない 地步 在 已信 1= なるこ b 入る 134 て、 光的

を現じて、乃ち梵天に至る。

彼 3 を伐き 何等 價がない 器? b 出 双色 かと 工巧・巧師 りて 度なん を分が 即是便 别為 作 たり 寸 3 0 成 72 h 弟で とといい -7 如豆 子し かし。 を得 から する何の器をも、 8 て、 工友師 清かり 亦、其の 瓦師 金元 1/3 の第一子 價為 儿子 即なは を知 h 7 かい 7 , 3 諸の 如言 < 泥禁團裝 成 成すを得い nn > を成や 善木師 沙 就是 師 19E? かれてい 亦、其の價を知 3 1= 輪ないから の弟子が、 1 に置き 随沒 る如う 腐多 م ردرد 即是 ず枯か 作な かい 成 3 象牙師・牙 6 12 h ざる樹 3

成

無上

意言 10 1= 玉 利竹 制作 说: 3 能 73 0) して、 1 1) 成. 菩薩、心に是: FIFE: ATI. 0) -心真 0 THE 通言 境界 寝: 0) 如言 3 10 13. で仮定さ 14: U) 心を 班, 成就 心にあ 是なの 52 して 如是 腹影 用い 門。 減: 3 1. 0 計5 700 9 役言 小 消む 15 0) 初生 是な 10 0) 3: 如是 身 [= 於に、 250 2 無垢 作 し、 Mi. 1 Kill o 是な 图 0) 说 0 ill I 如言 و طرد 通; き無場 h 11. 1= 150 776 乃言 10 し、造ぎ 至 得" T -学\* 作意 5 ·UJ. 捷· 天》 智等

順橋忠果さ

130

除

W.

(

100 mm

3

14:

6

E.

b

T

•

714

ti

h

0

我的 人 三 阿辛 命章 い状態 加 0) 00: 是言 用字; 3 四上 行 TITL: 1-2 (I) 「十・五十・一百・一百・一千・一萬・無量 , FIFT. 7, 加 视 11! (1) 念數 死 力多 -名字 武术 なかと 已! fili. 细 是一 TIP. 13 i) 来 T 6 0) U) 1115 夜二 0 h 被言 是於 と欲い 初更 111-進 12 加言 (= U) 九月 きいたっとく 生 1 5 Da 1) に於 11 52 所 9 ÉL 彼れ 是な 0 0 1= 141 受り では、 災に UE: 11:5 0) 如言 1: il 中 等 等 。 中 動 。 小 。 T き和 宿 信意. 生。 命 復 () 3 迎急 死 if the 庭、二生 in o 9 他 4 IJ 是での 成品 身是 3 1/15 -就是 ż, 如是 亦言 2 0)0 助:大! 0) かき飲食、 心だる タトし 75 處之 b 1) 人劫·無量 無量 智多 0 0 何: 流流の 0 四二 是党 0) 元六七八九十二 時、菩薩 0 せん 0) 加克 小 とはい 3 劫 受樂 中的劫 ) -の如う ・大助に 自じん 是 3 如言 他た

他 を行 何 2, 2 15 ( 利作 13 راد FERE . 利ける for to 0) 處 1110 12 2)2 1= 命章 445 7, 5 完 勿 -5 知 1) 2 3 1 C かっ 此 11 か 気」と (i) ~ 梁。 15 9, 何 Spo 人有いとも 1-E 處 一に行 13 () 200 بي م 05 < 彼" か 张 13 0) 张。 常ら 知 1) 7 , 0) 5 (0): 11150 でした JU: 院 0) 1-[11]: 服药 b 0)1 T 13 近流 910 10 他左 9.11 0) 行》 JIA. 6 11/2 5 法 何号 1-0) 日字等 處: 至沒 に言い 0 る

何為

-5.

力。

かり

411

11

11:

61

道:

114

ME b 彼" 思想 0) 0 處ところ . 8 如言 3 悉く 岩 何等 1 心言 若に 干人 處二 干時 日子な 13 是如 111 30 生ぎ 行中 0) 作さ 思し 如言 行中 37 惟常 業 . < 3 若干時坐 知し して、 乃等 心 실소물 至し 3 起》 . 如言 此二 何等 4 處: U) 彼か THE IS 眠? 楽は 1: 眠ないの 薩? 洛言 干時語 L 初上 3 よ 夜节 亦然 9 . 初と 語言 默ら 若子時時 獣の 北方 1) b 0 -世 50 是 若でかか 1 15 3 停泊 0) を درز 時代 於語 如言 10 經~ 373 T せく 知し . . 定心・清 . 3 9 -彼か 宿 カコ 命智 若干が 12 彼か 0) 1 聚: 0 5 悉くと 淨 聚落 明かん 洛言 けらりう を過す 得さ 1= 心·言 至! 知し 至治 h 3 6 成就行を T . Mes . 9 乃生 w 復 垢く 至、 復言 己がが 0 の心、是小 正念に 某品 聚ら 己がかが 處し 答 1= 聚じの 於 1= 0) 落 設と 至治 T 還か 加克 知言 h h き頼心 . 若い、 至! T 復 b 復言 已な 時に

如言 國之 調き 1 8 ( 教 0) 0) 處と 時言 0) 13 加引 乃ない 書書 薩さ 8 沙儿 第二 無なったう LEE: 1 に 思惟常 IH 5 AHE " 說言 逃元 信さ L -劫主 V 自じ 0) 自じ 所に 身上 身所 生が 0) 生處、 起を 生品 0)5 及言 歴さ 知じ を知る 6 他た -是 3 0) 生處、 如是 いう 時で 當當 所謂。 確さっ (4) 生かりち 相言 (1)

0)

0)

专

.

0

0)

1-

78

< 及起 以上 CK 他 少ん -6 他 身 種 如 原 種 -0.13 文 生 11 身所

處。

亦復 生之處 如

憶

相

弘

次第

岡

及

Da

和は 煩問 105 和。 严5 0) 無 生感し 處! 常言 3 1: 4= 5 中与 30: b 15 12 -亦意 2 1 惑に 此二 念江 此 0) 憶なん 義\* 世上 0 心を得る 彼 决的 定意 0) 111-2 n 0 T , 書 8 流轉 隆さっ 心に 此言 13 はない。 是言 E. 投が 1 0) 如言 親 . 是から 預! 俱 0) 知 75 如是 風言 ij 刊記り ( 8D . 11-6 0) 此流 如是 C 13 世は ( 我や 5 から T 外 -造 人是 能 蕉, 15 < 處心は 6 U) 0 如言 < 此: 0 諸衆 U) 決ない 親に を捨 生力 順為 T 1= T 實"。 日を 於て なく 5 て、 1

7 爾辛 U) 静や 肝許言 持陸さっ 100 作な 寸 是" し。 0) 如 彼为 (i) 心をか 使中 스타 に於て、 め 是か 0 天『耳『 如言 12 成也 就是 是智 意なし 0) 如意 知 す 無也 垢: 3 を得る 是言 h 7 0 欲る 如是 して、 1 無等 是: 是かく 0) 心 0) 如言 验: すっ 柔 輭に

1

1)

成

無上

道

第三十

 $\pm i$ 

Ŧi.

7: " 天二年 11: 以 --(1) 版 3 0 何. 政。 13 批告 3.1: 0) []|| 政治

天 遠 序 序 7,00 1111

温: 無い 小 なり 1 1 2 3 11= 政 於: 1111 (1) 0) . 施· 情: O.J. 作。 LIJ 33. 1 130 旅游,城 小二 (E) 無調。柔慎 政等 过一 儿子 312 . の外、 縦、 一人、 13 知が W. を、成就し 11. 位"定" -/2" 19:3 70 W. U) 際 腰鼓 it; 花 []] 明, す) 13 を 3 して、 , b 開? 政 沙" 1) 記し 政 學。 < 133 成は 如言 垢: 彼… 笑聲. 復 6 h とはい 無等情等 作... 經 後 位中 是常 をう の<sup>5</sup> 市 115 半に於て、種種 耳点 (= 0) して、 を以ら 0 如言 300 0) 以からい 產 1 或は哭 是性の 共きの . 彼かの 復命終して堕落 或る は湿い 和台 別なに 如三 位生 からしゃう 5 和" EFIX 人行 0) V) 於 に於て、彼 書に 開章 0 200 b 學言 或は婦に 乃是 , 所公 是: 1 新省 唐章 [司 5 調の す 0) 3 如言 . 或ないは 一切地域 来 思し 0) 女 政治 4=0 天 0) 鑑! 種は . 11:0 13 III! 0) 復意 政章 序言 fift. 0) U) 心 120 WE. 0 0) 13 生: 政告 152 吹 E. 11.5 11 1 序。 寂... 2 1: 11 浩. 11 , 人 実 たこ 1. 定にし、清 2 11 歌 [1] . 1.18 诚; 3 0) 1) 1 = 学 は大い 遇 政治 3 13. 彼。 说: 战 作; 罚作" 0 12

梨: U) 但在 生; 是、 0.5 下 是於 110 如 0, 思北 3 如言 < UI き場 华工 张 を造し , 住等 11=0 init kiji Ex 口業を 所言 --9 作品 3 苦? 00 0 荣! 144 ての 或: 因是 19: 意見な 13 15: 故に、 業 105 10 (IF! で意業不 以為 を造り 0) . 种。 梁: 2 者、所造 此二 淨; 0 0) 或は 諸思道 学 7,10 176 5 0) 0) 护 fill ' 如门 道門 苦を受け 13 信言 3 一丁 1/2 受诱, 9 悉く 思言: 13 に見続い 皆思の ا زانا 地 梁 护 133 0) U) 913 がら 1 12 4:3 政门 通, 口業不舒 12 17 Mari 1 iti 能 H5 .. (= 見 11: ( 上界の 達点 13 1, 儿 以 ての اللا

・ 毀謗 を 造 じ、 h 身ん . T 岩。 0 イントの 悪業 切 邪智 刊, を具ぐ 足言 見以 足で あ h し、 是 邪。 是 0) 見以 因が 0) 因光 を 以為 彩 18 以為 T 18 以 T 0) 故意 T 畜としゃ 1 . J'EV 邪。 1= 5 0) 見以 悪業 生言 0 n T 内心 35 諸る 彩。 造っ にて、 6 8 U) 書く 意 命終始身して 俗な 0 悪業 を受う け 70 具 0 是常等 乃。 0) 儿 至 张; 1 一切いの 隆" 身流 0) 諸は 悪さ

北き

0)

書

70

人になって 切ば Л. 足 h 0) 生 • 如是 是 T 250 0 0 因光 衆生や 不 犯法不 12 缺ら 以 少ん て、 0 諸型を誇ったし 汗や 命終拾り 業が 口〈 身し の清浄業を らず , りらて 8 天上に 正見あり、 行等 C3 1= 生 て、 12 0 諸は 若そうかん 是か 理ら 0) かう 如豆 野ら 楽し 30 正見の業の 生中 9 13 正見り 以為 TL 清淨の 因为 なん 行节 線点 すいう 0 身行口行 故意 3 に、命終拾りして、 10 以 なう 正見け 造る 0)2 業

1=

る

3

か

知

る

3 13 illi ! 至江 t 0) 中方 如言 3 はかい b 順ゆ 北京 東為 < 品为 樓 所出 書は 0 行等 すっち 间等 時ち 出き 来 確っ b に引きせや 生やのう 0 3 死意 0) 如是 h すう 或はない き業 0 III 端に 3 或ないは して 浄の 12 北京 を ا خ 随いあう 8 시스 死? 3 諸にん 真人 から b 6 如言 PHE ٤ 質 浄天 に過ぎ 或ない に向か 0 1-或ある 持な 0 去 III 120 3 2 知 を以る 少的 12 b 3 以為 0 1= 133 香 或为 -. ははい 南京 d) 諸人の 學 諸衆 h 政の b ~ ば、 13 或る 1= 或は北方 . 身改 人 120 间费 坐し。 或ないは 7 か 0 0 見ら 6 は魔落 成あ かか 其のある 11. 國台 出るれ よ 1) U) す 3 死 城邑・聚落・市 3 1=15 よ 3 1) 0 明寺さ 展覧 b 南なっ 或は悪道 0 或はない 或る L 向加 120 受力 गिर्द 15 或ある 開覧 生や 力方 1= 至於 120 1 逆行 はい b 開台 Ò 南流 水蒜 0 處に於いたかい 或はない b 0 3 h

來た

善

生等の、業に隨つて限を受くる、若は善、若は悪たるを見る。而して傷もりて説く 如く、菩薩是の如く、寂定清淨・無斯馬尚・桑桐に業を作し、彼の夜半に於て、乃至、

地域は業者の「幾年受け、音生は各相、東食し、簡単は恒常に飢渇を患へ、

は国厄して資財を求め、天上は報道さて愛別離す。此の苦や最重くして方喩無し。

此立己命鬼の深河と名く、亦是れ煩情寒の根底な展得する一切の衆生頭、進虚試樂の時ある無し。 根底なり。

是の如く 生沒湯して出るに處なく、此彼に輪轉して來去して行く。 五道中を収察して、天眼を以て連く能く見るに、

気情に始終實 ある無きこと、猶葉葉芭蕉を破る如 00

[2] Set Viii

16

1 i.

せんと欲するが故に、自ら母起し、近に知を發し已もて、復、他意を知り、何處より生じて何事を 楽開、東を作すべく、己に復定 を得、遺、彼の時に於て、後夜特に 歳さんとして、心に如意画を追知

れ、欲を遠離するを、質の如く給如し、若しは職悪心より、喘害の發起せるを、 るかで、一切に週上至りて、 (社) 生行。 りて、鉄心を貸して、鉄事を行せんと鉄するを、是の知 加 们 に 10 じて An S

別に知り、若し

は欲心を隠れ

真實

に通じて知り、

間違ん 心かん を 厭人 心心 を遠え す 3 0) 如是 < 通言 C T 知し h . 若も 13 心なん あ 5 瘧ち 心なん 0 後はつ 般起せ る

1= 派? U T 知し h 癡5 心 18 原表 織り 続ち 10 服え 温度り 1 已是 12 3 を、 0) 如言 < 通言 C T 知し

大流 と小さ 0) 文夫、 如言 < 有湯ん 略や 或は、復、婦女の、正 說公 7 せ THE E h 邊元 1= と、有上 愛心の と無上と、得定と無定 上に少年に少年に 功等 U) 至 日宇書 有為為 に、常に喜んで身 ٤ ٤ 無也 為る 解评 脱だっ ٤ ٤. 無也 下了 を殴ぎ 等 脱言 ٤ 上流 を、 b -質ら 7 ix 0) 北坂し 静と風 如言 < 通言 已りて、 C T 知し 3 2 3こと、 或らとさ 狭!

1: 或はない 浄水中に、自の 面記書 を拠す T 背見 品? す から 如言

< 1111.20 彼か 0 如言 0 後二 是かく < 夜 是な 0 に於て 如言 0 如言 < 無地 < 清清 苦薩っ 柔順 調 浄な -心疗 是於 なん 以為 和" 0 T 1= 如言 して、 でを変え 7 宿る 命る 智う 業 を作る 洪芒 通う かう 0) 記しよ 心是か す 収言 ~ < すっ 0) ( , 如意 3 く清浄、 已に 7,0 得人 寂定 07 -4 欲ら なり 0) 如言 九

7 U

なり。

漏

善

がす

漏• \$2

11

煩

100 根 0

果

身によ

心是 如言 < 通言 如 そ、 C < 自也 T 水 知し 0 如言 h 8 , 他 通言 心心 も亦然 C しは有 T 知し 欲 9 る 0) 心言 何怎 J 岩ら h 心で 13 離り 發物 欲: 0 心を、 何為處 1= 實っ MAS S 187 0) 如言 起 ( -15 通言 3 U カコ T 智、 知し 心心心 6 0 乃等 它 歪し 温か 22 解。 < 脱汽 恭でく T 不 角岸げ 質ら

<

書 薩っ 寂定 如言 5 を得る 0) 如言 選れ く定心 の諸の衆生、 彼か はいっちじゃう 0) 後夜に於て のここる 煩情 無些 海か 垢く 1 FL 沒多 漏 穢る ( ) して 0) 心态 山流 通 所謂 11 切言 證よ 知言 思う 數生老病 す 10 離 る Z 20 得九 72 3 h 火きし 彩 3 欲ら 東京 0) 此前 IL) t 内方 たか b 得て に智 命令 終り 山山 老發! 業を して 作 彼處 T す 10 < 1= 至り 8

4 b - : 100 . ) 後記 4=5 70 何 受人 (1) して、 常 171 3 時; 作 是. して An: K 是での 2,3 地流 云: 如豆 何って -1 37 1:5 切影歌 JK!! 老的死, 11 たを拾牒 何的 第二 知ら () して 方言 JE: 便 後岸、 を作さ 等 0) 楽古、 1= 1 度至せ -2,0 云: 所言 1 1115 生老病 此 T/II に して 等 死 0) 何少 等の 11/1 音を 30 当を 3. ME 7, 13 3 3

1.10 Illo 0) 111-[15] 也 14. 生- 死 学 書に細い 心脏 に没 11 10 , Mis. 逃に し、数 して出場が 数死 己言 を得 -復言 3 生品 能力 を受く は す。 

しかっ 拉 1: 何是 (1) 161.7 る 時; 1 ßį. WE? YE? , 11:1 老 薩 U) 1) 110 -はな知 班 何言 此 は生 の個 (1) 因亡 に内 祭 を説 3 O 12 **杏莲**、復、 3 35 から 3 已是 111:= 校 b て、 15 0) 老病死 更に思い 此三 復 0) 老病死 更に思惟 あ 惟 3 す 713 -1) 1) ず、(川) 菩薩 此二 1 05 生やすが 11:5 是なの 1 1 るた 此 如豆 0 何言 老病。 11.5 < t -思し 惟為 0) 死。 1)

方を見り

J.I.

10

2,

.

A

1000

1

4)

30 10:

75

んが 十二粮

傷には、

光づ

110

緣、

生

た記

116

12

こり

+=

教起

<u>+</u>=

37

116

思迷

不能

111 奶

數化 已後

受生 111

UE 從

老

制门 消声

则(文)

生死

洲

如言 We: 1, 20 1111 10 11 他念 3,0 是 何言 0) 0 出さっ 4EL U) か [1] 13 10 何言 足を JIL : 10 より 知し 05 2 加言 6 35 \$ 0 1/4: T 語に HI. (= カコ 惟 fj" 是の 3 後之此 1: 生から for " 4 あ 6 0) 3 四年 T 113 70 -得 12 0) 北に 何言 3 版 7)2 7 1= 国2 10 1) 是 3 L 遊 T 0) 力; 版 故: دار 是なの 有ら 1= 1, 2 9 3 を得 化 如是 0 何雪 15 1 是 0) 思是 3 [4] 他常 かっ () 713 44. L 念じ己り 70 0) î, 思し 13 妆: 惟言 1= 12 9.11 して って、 13 此 01 語は 11-12 11 11 (三国= 11

して

3

力;

b

T

かっ 有る。

何:

の国縁

の故に、

是:

01

愛!

るを得

3

7) -

を思

惟 沙

F

是の如う

く思い

惟治

し念じ己

01

加豆

W.

し念に

巴言

()

4,50

压网\*

73

カラ

故

1:

此。

1=

是

03

1/4.

す,

13

5.11-

130

11111

1

復:

近。

是

O

京

12

105:

菩薩さ 復言 得5 此: る 更に、 受に 故意 かっ 0) 是かり 受し ٥ 70 ず) 用土 思 如言 3 此 3 く思惟 を知り 作為 カラ 0 0 如言 受為 < 3 方 思惟る 菩薩、是の如 0 3 し念じ已りて、名色に因るが 書院 を得 故る す。 是 3 此 復志 かっ 0 爱的 の六人は、何よりし < 更に、 を思し あ 思惟。 る を知い 惟ら し念じ 是の , 菩薩、是のかく 角蜀っ 0 已りて、六人に 菩薩、 は何だ 故に、六入 よりして T の如言 復記 か有を 更にこ < る か有す 思惟る 力 因るが 3 何気の を知り る。 此 1 念じをは 0 因総合 故るに、 何だの 受は る。 0 苦薩、彼、 因然 故に、 りって、 何答 此 土 0) h 0) 觸言 觸。 故。 此 あ に、 1 T の六八八 3 更に是のかく 因出 カコ 70 是の 3 有す 知 から i, 750 觸言 の如言 故意 3 に、故意 あ 何な 菩薩。 カン るを < 0 -0 因光

記し 3 1= 何管 因 より 3 此 から 0) 復茫 して 故る 15 色は、 生 更に是ないと 名色う ずる 何の因縁にて 0) 7)3 如江 13 かか ( 書 思 知心 薩 惟る 2 C 7 かれ 海流 降き , , 是次 の如言 30 此 0) 復志 く思惟 何言 諸行は、何の 17 9 更に、 し念じ已り して 是での 生ずる 因言 如言 緑ない て、 < 1= カコ 思山 -T 他は 諸C 菩薩、 درر 行 有あ に因る 此。 るつ 是か るが 0 何なり の如言 設しき 故意 は、 く思惟 15 何なんの T 此 生 し念じでは 因緣 0 すいち 歌き 3 あ 1-から。菩 3 りて、 3 知 有り

是での 如言 3 思し 惟る 念じ已り て、 無° 1= 因 3 から 放に、 济 許行か うる を 知 130

記し ·h 1= 芸は 角蜀き あ 取品 方 b に縁 0 1) 復品 前後3 0 觸言 1-3 から 栄える 更 に終 久に、 故る 3 13 から 故意 是さ から 1-故。 0) 故意 如言 1: に有 故に名色あ 思憶 故意 ā) bo に変 す、 打 す, 1= b () 無明に縁る 0 C ※ない 名 受診に 2 色に縁 から 故意 彩 1: 3 75 カラ 3 放業に、 故意 から に生あ 15 故意 に、故意 故: 故意 1-に愛あ b 諸行あ に六人 C 生に縁 あ 60 6 あ 0 愛に縁 bo 3 諸行う から 六人に 故意 に縁 1: 3 から 故意 故意 3 に老う 1= 12 カラ かず 故意 故意 60 1-1-収め 故意

道品第三十三

未だ合当 を生き -[-82 3; 他人 liz: 上いり 別かず、 (= . 未だ合て 及以び憂悲諸苦惱等 自ら見ずの法より眼 1) 1)0 を生じ、智を生じ、意を生じ、 0) 加豆 き諸吉 の、各相内、 b = -[ 生物 想を生じ、明 13 性障

復

更に是の

の如く思惟すい。

何気の

無き行る

3

が放に、病老死無き

درې

何の減り

2

が放に、老病

を以て

T.

1 1

DE:

1:

1-

IJ.

916

(j) 112: を温い 何祭 0) の無きを以て 4 机门 1-老病死 3 思惟 此言 T かっ 生き -の故に、則ち を減さ. 念知す、三行 一無きか 響き、是の W) 故に、乃至、一切諸行悉く無く、何の -0 0 何の減を以 菩薩、復、夏に 此の生 如言く なきを以て 思惟念知す、こ を減す一、菩薩、復、更に是の如く思惟す、 T の数に、 是の如く思惟す、 の故に、則ち此の生 生なきを以て 此二 0) 生を減っ + 何意 0) 故に、 3 減ら かく かい を以てい 無きを以て 有を減 : West 老病心 産さ 故意 なし。生を滅する -4 生 [[I] [[1] 31 45 111 14 0) #t 16 11: ()

で産ったの 加豆 < 思能 念知すい 無為 きを以ら てい 製な 11: 4: [] 40 12. T 社会 b 3 1.1 115 1: ille 11: 1= 11 1 14 11 p 10 1111 11 1 [[1] 41 俊 11 1/2 14 1

III. 1 ill. UJ. を生じ、智を生じ、意を生じ、明を生じ、 万至,一切路行悉( 語言 を減ら 及言 るを以て 少り、対に 諸行法 0) 版 识别 7 1: する るかが 故: 諸行法す一。 -5 N. に、最亦随つて 4-10 HE S 光を生じ、話を生 菩薩、彼、 P. S. L 如意 更に是に 游: 說: 音水だ付て 67 乃至、生死憂 勿如如 思惟 []] 7) 急出 ٠,٠ る、是の 情情被, 無法明等 7, 如意法 11/2" 是: 2 を以り 时意 加。

0) 時言 T 如言 0) 心 < 已 生かり 書き 業 に 薩さ IF & 智 る 道道 沙 作な を得る す 知し 0 可べ h 如言 to . 3 50 定なると 亦 3 心言 なる を、 得礼 無法 真ん 明节 是かる 質っ 既其 0 0) 終さ 1= に静や 如是 知 きし 0) b 心をなる 清淨 3 是な 乃流 得為 0) 如言 至し T 略為 < 0) 説せ 此言 滅っ 如言 は S. C. す 是礼 無な場合 h 3 無 に、是記 を知り 明言 是での h な は識・名色・六人・觸 • る 真ん を、 如言 實 37 語言 真質の 一切の 了力力 に、 1= 0 知し 腦等 此言 b 受・愛・愛い は 圣 是加 雑な 無法 る 無其 取・有 3 明等 明节 多 0) 滅っ 得 因が の相談 72 0 る

死等

75

る

な

如に

官

知し

0

3

樹い 此二 0) を 0 如言 あ 此前 n 或はい 美 是 諦な h ~ 11 (= 3 3 漏る 脚ち ば 是記 11:0 を 0 0) 走言 石山 清か 有5 滅言 0 郭昌い 滅為 是な L 淨。 の漏る 切言 1=3 老病 繞 已在 0) 税主法 飲智 して 如言 是次 12 b 或ない。 く恋く 此二 0 7 食 死亡 如言 道 を 0) 0 或なるい 問意 を得 求為 無意 き漏る 集! 池与 復為 明智 1= 知 な 内意 諸魚 職 3 25 0 0 b 6 城できょう 议说? . 漏る を、 過去 1 此二 此言 なく 8 復 解 已能 或為 如言 13 0) はい 或ない ) 如質の 實 和心 b 11:0 是九 水等常 住等 T 一切老 1= 部分 和自由 倫は 道言 \$ 知し 1= 0 0) • ±3 に願う 復為 を得 3 110 動きった 路上 過 知し 6 を、 3 造 b 14 是かくの 紀生 聚落な . 满 处? 0) 3 或る 如實 して、 を あ 此 0) 0 -3 6 島地方 滅 ははでり 如言 0) 0) 處の . 如是 33 1 なり 或力 及江 学 和為 雪。 等 知し は CK 或あるい 3 諸は 2 去 b 1= 0) 相以 座《 漏る 湖南 此言 13 共言 3 知 9 趣: 竭5 はいいはらか に野平な TE 此二 13 1) 逐 鱼5 是加 -から 0 • 3 9 あ ľ, 此二 真に 苦く 100 記はがめ 3 h -5. 减当 n 質 部方: 切べ 3 0 50 して 是 L 1= 老 0) 置き 水な 0 诚。 T 0) 病が 知 あ 内意 一次なり 又共 餘 欲 死亡 を 5 1= b なく 0) 0) 0 在か むかける 如是 学 漏る 是かく 滅3 mi! b を 池 0) 質 0) から して一人 T الالا 諸は 如言 あ 1-邊公 有 如言 37 生りし 0 b 東西 質ら 漏る 沙 h 多ななる 共 斷 . 已是 1= 0) 南流 あ 集出 多言 **生**1 此 0 0) 2 絕等 b 北 b T < 水が 9 n て、 に 道等 0

成

THE

上

にないかの 行行 11 11110 ) を以て、岸上の II. ch はないか、皆子 1, にう作り W.S. りて、 K TOLE いってってっ ははいし、若干は東西南北には近し TC かえるや に、彼等 107 IJ: 0 . (C) には行なり、 いいいい 当の Un it الم はといい 古代がはない。 角をなり うから 是には を見る n i Au E

15 11.00 此 mi ( (0) du E 11.7 00 川かっ 105 如く、背背、是の 此 路北を作すべ 足の無質のかい く、己に放師を得て、此は是無明な 加売 し己りて道 を放定にし、足の如う 近を得るを、 加になった。 1111 73 でき 是問 万至時はせんに、此 知られ 伽真 9.11 此一の次の 411 E 温さい

院在例、 の時、告門、是の知(明を知り、 ふく行過さして、過かあること無しo <u>' e'</u> [ ] 22.0 して屏咙を得、 じての ほに併脱 4113

W. 2 (14) 13 北行改立し、所作己に排じ、果竟じて 1/2 ١١١١ 0 (後) 而是 おると、作者だ他のせや して個い に外で、明是斯に 南 b 記 (2) 砂 是の時、裏伽臺、即ち智見を生じて、阿利多群 7 111 現せん く時を見、心、欲涌 更に後 し己して、芝原脱を生じ、生し己の 三統する時、夜、梅、寂靜に 世の生を受け 1 らし ざるか て解脱を得、 9.0 4 11. して、一切の条件、 心る 夜三分已 て即言我が生民 三典三芸紀を よりし

地の 一夜四分の三己に過ぎて、徐の後の一分に明勝に現せんとす、

害〈 類る 日城っ 0) 行と不 L 已かはり と皆な 7 菩提: 未以 を得い だ動き tz カコ すい まひ、 是: 即ななは 0 時大聖無上尊、 世世世 開け 0) \_\_\_\_ 切点 7 名

婆羅。 関がな 光をかり て 爾芒 で見ず 所有 光明 門為 0 時是 の照耀し 0 0 一切衆生、各 世出 婆你你 此 U. 0 婆。 目月は、是の如 大馬 たいあきか 顕赫ならし 智見なり を得 和見、久 小鐵園 む 72 く大徳あ る能 3 各相知 時を 山龙 12 1 此 ざる , 3 弁に大 h 0 い、各相語 世世 15 別以 是なの 一一一一一一一一 今自然に、 に於い 如言 くからみやう 山かん て、統宮 る、「此 0) 9 皆大に 共 9. の處に、 の別がだ 5 魔宫 開からう 是かく 從多い 0) 亦意 如言 L 5, く成る て、 恒? 天ん 常品 悉く **処力**あ も 衆生あ 1= 黒間 光台 人员 3 も るか (= 3 L を視み 0 T 沙岩 逐 此二 1= 門名 5 彼か 未 る。 0) 處に たさ 0) 其での 處を 倒かっ 及当 T C

る

あ 一切は 3 犯作 73 銀瓦 上に散 衆しゅじゃ 冷多 < 0) 樹木、 して、 暖 此 じ、 煙度 调言 あ の大い 適 等。 即ち花果 種言 計 地等 あ カコ じとかに 種無量 質を雨し 2 六種 方言 なきに、 流流 に震動 を生じ て復た 0) し、復 花雨、 1=5 忽ち自ら して、 散為 , i, U 随つて熟し 所謂、 優体器 彼かの 顯見 一切の 雲を起き 地节 曼陀羅 拘 衆! 周; 別ないから L 物 して T 能 地雪 滴一由句: 頭 分元 1= 一向に皆極妙の 原: 叉、虚空中 微3 喧っ 陀利をする 河東で 細言 0 0 0 0 種。 世なるん 雨あ 羅菲 雨点 種。 30 U 0 降台 の、一切諸天、 0) をあかい 華雨、 力力 快 樂 0 し、彼は 以の用っ を受け 故意 種種種 末言 な T b 塗香, 地に 7 0 末き 天衣橋客耶 虚容清 天だ 香 諸。 潭さ の音樂を作 ·途香 苦 復, に悩み 淨。 h にして、 7: 元 等を 際に至 雨ら まず。彼の 1 涼風を 雨からら てっ 3 起 0 0)

無上

に 信: b 生活の あるもの い、脈患が なもの 食龙 11:5 i) つきのなし。亦、復、真 いの心の

自訳に 衆生は、ふく他派を得、消酔 心心な生 然 117 = 0) 解散 衆生は、皆地蔵を得、贏瘦の衆生は、皆門浦 染生は、特色を見るを得、 に、特色を見るを得、 コトラ (、地) 恐怖ある の衆生は、悉く苦情を免れ、畜生の なく 楽派 の衆生は、皆體悟を得て、更に酒を飲ます。順行の衆生は 聖者は かを 間 がを作さず、 き、小福路根 疾病 あ 元件。 华城 るなく 衆生は、恐怖皆滅し、餓鬼の衆生は、 の完具せざる 、歌思竹彦えて、更に發動 の繁禁は、悉く皆脱するを得て、枷鎖 \$ (0) は、悪く具足するを利、 は、皆本心をみ、 せず。低い

一首の時業生は職等無く、衆苦を滅して大快樂を受け、

語を

iw?

、悪く他消

を得たり。而して

似小

1,

七说

酒酢に見ば本性を得、一切怖るるもの皆安きを獲たり、

財" U) E3.5 世尊、既に阿克を墨三藐三菩提を成じ己り 、即立是の如き師子音の肌を作して、楊を違い

て言はく、

- 作者造作せる功徳の利らて、心の所念の事皆成するを得、

有いる一切の諸怨政たる、欲界の自在魔波句も、 来疾に彼の禪定心を讃し、又復涅槃の岸に到る。

我を情まて能はず悉く歸依す。福德智慧力あるを以てなり。

爾芒 の時、如來、初めて成佛し已りて、最先に此の口業の偈を説きたまひね。 既に得ば即ち 諸の苦邊を作せて、本では、雪盆に精進を作る く勇猛に精進を作し、聖智を求め を書 して、一切の衆罪皆除滅せん」。 ば得んこと難からず、

## の第三十一

與應競品第三十

六 相等 諸人や、 3 MIL i i U) 0) 定到 時 (J) \* O(I) 成: 使等许 1 、沈まで、 道; に . . . 師の造、 **恐是** 彼りの H: りて、悉く特此 一く大地 大震すること、 初後に於て、手 灭文師 動き 命の選 くを見、気吼 U の事を情間に 滑は銅鐘を打 を以為 或は仙人の邊 で地で の経済 を指が -5 、二云何ぞ、何が 企 0 37 に充法 1 から 3 如豆 題象波可 0 i) し。是の時、一 心に並に疑い 、一成は所得 松 1= 0) 大地 行場で LIJ) を生じ、 を降伏する () 梁: 12 各各自6位 17 域には、国土 是 文 100 0) 日子言 1 19 解 に所居 きて、 - يالا ıl; 仰仙 店 世

柳苣 ( With the second いたなどう Will !! して、 はくは、我が為 此 の大路を作すか 13 に、所 Q 魔と沙門と、誰 0) 事をが成せよ 12 L : 100 īli. れか劣れ 30 汝等各自 遥, 能 <

1, ひ年等 1 -- 5 100大力 U) 15 ny : 後夜中に大法王を成するを得て、久しか し、 彼等の場合 力 m () して、 1 相" 長に揃え 彼 M仙·天 0 に於て、法王を求 文帅等 L 一は出世最大の · (5) (4) (1) ひ 其の問題 らずして禁止法的を得 3 K ij: Es 160 彼。 所の人に で状と 0) :11:0 め、一は世間と 法是 限りてご を決意 1 せんと欲する 3 はく、一 4 3 法 0) (1) を行う 王生 度: 5 (m) " JE! ıfıi 🗎 施" 1 めて して似 训 0) 当日に (in = 出社 小学 50

गाः 人后 地。 かくを聞き 各自 目占師 hi の 逸~ に往ばい し、 共 0 山龙 仰空 の師 1 是 たの言を問い

仁原等 世也 閒! 0 平。 知言 者や よ 此二 0 大地 何答 から 故意 動?

願p 123. 部に 審に強く 视台 して、 速に疾く 我能 等6 0) 此 の疑を決せよ」。

彼江 一切諸師 filli 神報ずら く、「法王非法王と彼に在 6 0

二人相競 心て成 神を闘い はし、各徳力の 誰を貸しと為 す 7)2 を試する 300

陀國 聚落 0) 内に、菩薩 ٤ 天魔と 兩部和 何いい、

法法 行中 fly は彼か 0) 魔事が を提伏し、既 に降伏 し已りて著提い 一般を得る。 成佛の法王獨畏無し

王雪 習ば に、 爾辛 世" 0) 自意 睡歌ん 時等 此 0 自然にし 如宗來 より = V 11: はこ などろ . 彼 n 云がん 窓が て最大 の後夜、明星を 唯在 20 7 願。 八光 明 我がが 諸相が 為に解 師心 は、 のいいが 、特に、婆羅 す) h 大王、且く、 說為 0 地、六種 る時 世 よ に於て 20 THE PARTY に動 少時、 天文師 是の いいい 語を作 忍しべ 等。 羅 15 を喚び 0 三就三菩提 しむる 我等占仰 彼か ここれ から の光明、及び、 時 諸の話の して、 を成る して言い じ已る 占相 然る後王に 地等 天文 はく、 動 を得 あ 1= 13 師 3 のやいと 白を 婆羅 さる 等。 んし 門為 即すな 飯 0

等 131:5 摩· 1= 那。 告げ 夫人、 りて、 己に天身 是での 如意 がきの言ん を得て、 を作す、『大王當に知るべし。 玉女の形を作し、 天上より下り 今夜、王子悉達多、巴 って、浄飯 王及び に阿あ 耨多

1=

T

13

しよ

5

那中 0

輸や

維ら

1ºE

昔

斯

MIT OF

競

第

四

時

佛言

六九

羅

雅能経

泽 伏 が。 三。 L 怨歌 を 成也 115 U5 ること無さ DR 是: 0 相言 111-4 を []] 以為 1115 T にが 0 故意 1= 大道 畏慧 2 震し ~ 10 2)" 動 所言 如馬 水: 8 EE: 1= 三き提供 艺 成じう 1 -衆は魔

133 0) 1) 如言 日字言 力に言 0) を乾燥 時 師子 -行 色界い 吼 して 0 彼: (1) 0 1 海居諸天! 0) 序を記 更に、 浙天 0 き給は 復言 心に 13 رثر 流さず、 念首 心に尚い 2 受我れ 所を れ、今日 後有を受け 知し 强等 5 惑り 0 已で 虚, T す に挑勝 如言 諸然 來意 更に轉じ 0) =3 (Day 一菩提が 1 結けっ 彼" て煩悩の内に入らず 13 0) 10 諸天 間だん 成か じ、 0) 3 己に恋心 能 を得\* 心を断 3 や不られ を定 せんが 0 苦逸を度 05 を疑い , 寫 一切諸煩 0) 故 1 1= Wie.

L T 0 更に -復為 除すなし

菩提: 提: 120 (1) 成为 日子言 , 彼等 2 を得 7. 创意 た 3 の諸天、此 を思能 して、 0 説さ 歌音 10 []] 3 き已り 11: 0) 1 心に THE STATE に通道 各部 して 如思 1 0 自なか 己でに 脉

送界に -( なり 440 51-1 -0: hij 懦 0) 5 111 計 名。 なるない 作 生

今此 心言 來 2 73 0 F 3 能 0) 3 沙門學 に要 を見ず TIN. に散 はか 0 U) 補は、 見合 苦 行为 议 (1) 一次に は、 C. 妙問 6 一心三味、 てっ E! 提 我" しって :途香 即ち を以う 主儿 復計 能 水香 如水 T -曹〔 辺を特に -時 地等 0 を担 前 训 1= 1 計 に對は 0) 梅覧 魔波句、 る間に、 帝: きて FILL 香 等の 11:3 復 相談 我が軍馬 -WI T 諸天ん 去言 也可言 是於 3 梅 諸天 遠 来 0 恒 如 細. カコ 0 をし コムト 末 < 5 念に 3 是な 0 T 我り 香 3 0 ---加艺 地艺 礼 ・曼陀羅花・摩 特 能 F 5 37 111-等 13 13 红 丛丛 0) く降別 供養等 TE: 欲 して 0) 1naf : IL) 桥 9 0) 同曼陀羅 川" せし 恨る 730 7 行 でを將 公元 2 快多 4= とし む 20 ること、 T T 花 思議 T 1/2 む 如宗 始; 將 たます。 三い -5 是の 何。 गा 72

2

3

供

0

世でなっ 12 0) 語 13 已 後、 但無 を作な . 世がた 如来 此の一世の精進力の故 は云何ぞ 己るや、佛卽ち、彼の かい 佛書 て精進力を以っ 計說法 を密教 T に、三菩提及び七道分を得 三書提 諸比丘に告げ し、 、廣行は を得べ 4 る時、諸比丘等、 て言語 9 と近分を成じ さいいく 9 た 73 汝等諸比丘 即な に非常 て、法質を滿足 ち -30 に白して言 0 我" よ、今應に知 れ往告時の し給き にはく、 七道分とは の精進力の故に、 3 U L 1. 9 し から 七菩提分又は 打3 然も我 20 なり

此二 往 座: 月聖 = 尼 尼 此 0) 心質を得 46 Ir. 質を得 一高いました。 に出げて言 は云何。順 12 たりの 有多り 3 なりこ " はく こまはく 其の價は正に百千兩 海に入りて實を探らんとし、海内にて、一の貴重 は、 用序言 , に、 我等の 『汝諸比丘よ、 路比丘、 写 めに、 即ち、佛に白して言 金に直す 至心に高地せよ。 分別解 所説し給 0 得已りて忽然として - \ . 投り 13 何<sup>\*</sup> < 念ず . 0) 11-\* 時言 3 京" 15 佛是 15 0 (五)掐。

(二)精

進

(四)除

(六)定、 (三)喜、 七件。 いいいつ

(七)念をい

につきこの 七発支とも

(一)掃法

菩提

を得る

3

海流 U) 8 に確す。 T 摩 b 尼寶 T 即ち 時に で 水色 2) 彼の商 如 1/2 と欲い き念言 主 50 を作す、「此 即ち一特を持つて 時に海ボ の人や愚癡、智慧あ 神天は、 彼の人の、 大精進男猛の 彼の海神、即ち偶を説きて言はく、 ることなし。 わにて海水を打み、 心を發し 1 大海流 大流 の水は無量 勝る 0) がて陸地 水を打 ALL E 元 過なる 置物 乾湯 < 0 35

12

世間多く衆生輩 it. 與魔競品第三十 か 6 財利を食らん から 為 めに種種の為をなすも、 0

人、云何

村を以

で、折

子太

て陸地

に置か

んと欲

する」。

今汝を見るに大思寝なること、 更に人の汝に過ぐる者行 2 無さ

八萬四 萬四 下山旬 海な、今門 を以 てが みて乾か 23 33) んと 欲臣

国記し て徒らに自ら一生を襲ひ、打ひ所未だ多 カン 5 ه. در 3 こに命便ち

打む所の水は毛語の 29 如三 ال ال 大海 は魔 1 てはに でたんじん 3. 6

例等音 時、商主、復、海神に向ひて、個 汝今無智にて思惟せず、 軍が 120 以之 って 須彌と作さんと欲するごとし」。

「天神は此 す。神但意を定めて正に我れを観よ、外しからずして海を抒みて當に 0) - 不善の言を為して、乃ち を記さて言はく 我の海を乾竭するを進ら ルと 欲言

仁是此 なはない 1 住言 特や 動のたった て長夜停まらば、 心心思い دور ず、必ず大海 是の故に必應に大に憂悩す 不喝? 华花 こしつ

から

L

むべ

無地價 4 寶北: W) 時に強つ、 是"(0) 改造に大道の水が して を枯らすを要す 7) 3 しめ

進男なたらば 明节人 水き 往 ば、此の海水を抒みて、 رال 底: 海門 を指っ 3 は湿た質を 計を開い 後、得己も きて、 必す當に開盡くすべし。時に、 心に恐怖を生じ、是の て常に但 いって家に向い 如三 き念を作す、「此の人、是の -51 15 彼の海神、是の如く念じ己りて、

如言

初;

學術次次 いて 948 八个 11 1.4 不思信。

ざり ]]. • ;][• 1 ĘIJ 地 1 16

200

【六】 须彌(Sumern)。妙高 100 111

七二

即ち、商主に、無價の實珠を還し、還し已りて、即ち、是の如きの偈を說きて言はく、

我れ是の 「凡て人は須らく勇猛心を作すべし、苦疲を負擔して惨を節 の如き精進力を見て、失實を還して歸りて家に向ふを得しむ」」。 する英 れの

耐台 0) 時と 世尊、偶を説きて言まはく

精進は處處に心に稱ふを得、 州情は恒常に大害を見る

是の故に勇猛の意を勤發せよ、智人は此を以て菩提を成す」。

主、海に入りて、既に無價の實珠を得。得て還つて復失ひしも、勇猛心を以て、還た實を求め得たり。 佛、諸比丘に告げ給はく、一爾の時の大商主を知らんと欲せば、即ち我が身是なり。時に、彼の商

今日亦然り。精進を以ての故に、阿耨多羅三龍三菩提、七覺分の道を得たり」。えていたい。

時 自ら能く是等一切の魔衆を降し給へること」と。此の語を作し已りて、即ち各默然たり。 に、諸比丘即ち佛に白して言はく、『希有なり、世尊、希有奇特なり、思議す可らず。一人にして

願。 但、今のみ、獨自にして、是の如く、衆魔を降伏せるに非ず。過去世の時、亦、會て、是の如く、獨だいまない。 何音 0) 時 彼等魔衆を降伏せり』。時に、諸比丘、即ち佛に白して言はく、『世尊、其の事云何。唯 世尊、復、更に、重ねて、諸比丘に告げて言まはく、一次諸比丘、至心に諦聽せよ。我れ、 為に、分別解說し給へ」。爾の時、佛、諸比丘に告げて言まはく、『汝等善く聽け、我

はくは、

特に客に飛び行かんとすっ 少年 1 1= 8: • - ; 能 排: 無法 17 たり D 世のの 時; 解り 1= 時; 時 二に 兄の 冷に 彼の見、即ち其 0) 7 1 1 にできる。 Ally 10 1) 其の弟に向ひ、侃を説って言ばし、 1) 0 忽然、陽行山 7, [] [] 心观" でにして)と名づけ、 選続に来るて、一小者を扱って 心服; FE 

獨自の一人亦書を得、獨自の一人亦樂を得。

身を強い 小说 16200年 汝氏の M.S. 11:5 の弟氏に 呼ばに苦痛 今日小 記に見た | |大 | | 1 力をはい 1.50 要信の を以り () 例: (1) 、我れ海力なり 語を開 て思量し意 虚を味け、此れ若し苦国せ が。 ふを思い、道英に即ち口い鳥を放 に、疾走して進起 3 直急 3 1.1 、魔汝精助にして傾信なる英礼」 即便 勇猛の成刃事を出さんと欲し、 ち国身の要定を味く 15 Mg 11 依を求 ば即ち汝を放れた 0 12

2 野人にいい L の脱せる III S th الله ( ) 1 ( ) 2 ( ) 0) が変めたうせつ を気け るを以てなり C

-

100

1 % 13 記載 はあった 10 115 後 にいき を変う に国家 しみ、 を見て、 では 地震 7 -10 mg 点は名を行 して活路 を求し 11) 9 4

彩 明 15 银 16 it it is it 1 11 3 国 Mi S の身にして、已に能し 1111 今即う我が身 1 10 役が行行 近記 Ti () 彼か 12 5 U) 15 Op : 足れない 何なり。

元 1 纳 1 1 (見文)公 W 1/1 15 (型文) だらい が、対 4 英芸 後 11 抓 . /. TR, 19 . , 1 際 A ST n H 171 3, . , de ,15, (4) . , 冰 ii d 10 1 11

3 3 まは 個を る 能力 我な を脱っ は 况证 0) すい 時 h 姨鼠 して、 B 1 -復今功德備 得大 汝諸比丘、至心に 1 12 0 比丘、復、 るに非 3 如い来 を得り 水は常温 すっ 12 3 る、那然 能力 1= 骨で其が 佛 彼か はざ にけ 0) 語言 厄難 日ま b 2 彼の مر رود して せう を発れが 12 す。 魔王 --- V 3 時; ( = に悩ま 當に汝の為に説 いに、諸比 給ま を伏せざるを得ん 倒点 ~ 世第一云何ぞ魔上 るこ せら 丘、 n 是の語 ず。 即ち佛に白して言はく、世尊、 < 過去 を作な ~ し 女世の時 波何, 數數如來 し已る 汝等 我り n 比少 、魔王波旬、我を証 や、世尊 は但だ 丘宜し 今まの 5 10 • 此言 炊ま 復、諸比 子太 ILE E 多 其事云何、 V 知し 魔波 3 3 丘 ~ 句光 (= 12 著を 告っ 証が 3 げ 得 カコ T

願為

<

は、

我的

為た

分別で

角なけ

說

し給き

-

カラ

23

内な 元 爾· 一に向か 3 壞: 時等 50 0 時に一龜 1: 時き ひて、偈 便 12 ho かか 1) 如言 彼かの 佛生 作な 0 即ない きの念を作 時に、 諸の比 して、 河岸流 あ を説 是の b って、 彼か 売って言 彼沙 に、一人有り 心を發 す 0) 0 压 領か 園をしゆ 水まり出 、「我れ、今、云何 上に告げ を捕 はいくい しぬ。今、我れ、 捉言 彼\*\* て言はく、 き、是れ T -14 35 一の筐篋 花り気 處處 結花 が此の難を脱するを得 0 -中に至然 此の園主を証く可し」と。 能 我的 に食む 1 15 验 n 前な 1= 念ずるに、 り、食じき E S 求きめ 37 りの其の人に て、 州子さ で水と 往背で に殺 共音 85 ん T 0) 花 で食 一ちが 行命 団で 何意 18 200 有も 是の念を作し已りて、 り、彼の 10 暖 有り 0) 方便 處處 h み寝い と欲り を経りり をか 波梨耶 3 35 [11] à. L 歴して、 な 87 見為 侧言 多篇 酮 是の 在为 何意 0 6 11= 時、園主、 其での 0 0 時き じ度後)と 即言を園 巧智 彼が 花

0

्राष्ट्रिक

13

35

il 水より出 で身に泥あり、汝且らく花を置きて我が體を洗へ、

我が 身合 註: に派 不淨 かり、恐思ら は汝の僕及び花を汗さん

即ちず 乃ち能 言を 石上に置 師、意の水に沒するを見て、是の如き念をなす、「奇なる哉、是の 取らざるを得す。我れ其の身を洗し に、彼の園主、 (1) ( 是の如く 在礼: き、水を抄うて洗はんと欲す ら、將て水所に向ひて、鶴身を洗はんと欲す。此の時、彼の人、即ち鶴を提げて出で、 我を誑惑す。我れ、今、還た是の龜を誘誑して、水を出 是計の 如きの念を作す、「善い哉、此の龜。善く言ひて我を教へぬ。我れ、今、其の記 ひ、我の花篋 是の時、彼の館、大筋力を出 を泥汗するな からし かか L めん。是の念をなし出りて、 忽ち水に投沒する 親為は親成改 時ま

いい可し 時に、 花髪師、 即ち彼の像に向ひ、偈を說きて言は

野湯 扱が 作 を話題せよ、汝今一親舊甚だ衆多 でかり

6

12 き、川川 投がれ (1) 時 がき、我を食はんと欲するが故に、我を誘ひ出すのみ」。是の時、 彼の意 姉花を探 を作い 是の如き念を作す。「此の花鬘師、安言もて我を証く て汝の明に繋け、汝が家に還りて喜樂 りて 電を造り、賣りて以用て活命せんと欲す。今、是の言を作すは、定 を作すに恣さん」。 。 此<sup>-</sup> 彼の島、花島師に向ひて、 の花章師の母忠みて床 0) て是

「汝が家門 を作り親を會せんと欲 して、廣く種種の諸味の食を作

汝家內 至於 b て是の 言ん を作 せ、 館肉養己、 b て脂 (三)さんづ 糙 頭 たりと

是なな カコ 啊· あの時 50 と欲するも、何に由てか得可けんし 花鏡 佛是 illi 諸ならる とは魔波句是。 比丘に告げて言 其れ、爾の時に、我を脏惑せんと欲して、著する能はず。今、復、誰は まは 1 汝等比丘、彼の時の 入水館を知らんと欲せば、 我が身

て、我を誑惑せんと欲せしに 0 汝諸比丘、今當に知るべ 坐處を動かす能はざるとは、爾の時、 時に、諸の比丘、復、佛に白して言はく、『希有なり、世尊、 然界を統べて威勢自在なる魔王波旬が、種種に誰惑するも、猶ほ此 きないする。 し。但、今日のみ、此の魔波句が、其の あらず、過去に 佛、諸北丘 き亦然りっ に告げて言 部Es 惑して、我が便 質に思議し 力勢を將 ころろろん 1

三地は惨 は附 是語、 て餌となして煎たるも 作種種諸昧在、 (原文)汝家造 加の接尾 龜內煮已脂 米と内 1113 のみつ 汝至家內作 H 欲 とた合 頭 會 视 45

を得 0 17 如 の中に一 る能力 因縁を以て、 < 1 は、 羸痩して、 はざりき」と。時に、諸比 我が為に、 面点 共 す) 色あ の身施 り、其の虬に婦有り、身正に懐好し、 分別解説し給へ。」 爾の時、 ることなきを見、見已りて問うて言ふ、「賢善なる仁者、汝何の 瘦して、 接黄宛轉、 丘、即ち、佛に白して言はく 戦慄して安か 佛諸比丘に告げて言まはく、『我れ念するに、往昔、 忽然として獨猴 らず。時に、彼の牡乳、婦の身體 、一善い哉、 の心を食はん 世館 其の事芸 と思欲 患ふる所ぞ、 何常 の、是かく 200

胆力 13 15 0) 47: -: \ 1= - 1-根據 此, ナデ 食. 1 1 汝能 fli -7, T 思かいと 3 2 1 -[ 我! 武言 1 1725 得5 (1) 思心 ぞ假" -5 13 犯 5/3 -**沙**克 限 60 b 15 我的 7. --かか 岩市 得 : Sir . د د il - 6 C L 11 0 汝だち h 1(い) 33) 能 たか 'n < 即是 夫 -0 -投かが 失 我们 Lis. 復志 復言 心 1= 似じて 從 即是 答言 [11] U 25 Fa : ~ --11 7, -[ - 651 . -食 3 はいい - 元か 旧日 7: 11 -なを索 を與い 汝 江 t) T < 3 作 10 汝 11 汝気のち 3 -13 何空 須慧 []] > 但 順當 U) 我能 む 7)0 11 1次: 10 ( 当 所言 今ま 0 12 子石(\*\* D 何だかが 0 我に (E) 2 我常 ا ب 0) [6] :: 1 编 1= 猴; -此 之を説 是? T 0) 0) () 得 近い 事品に IL'S 加 理" 12, 3 --5 红 ナノン iif " - 5 13 13 し。 -0 1 たこ 時, 1 树 は、 1= 7-1 能

T 提出 1113 13 何 -恐; án j 7)3 我'か 11 得 47 III 居二 12 10 3. 命 II: \_\_ 11 終こを、 标 大道 能 WE! 11 儿, はんく -1-0) ľ, 水点 h 10 7 して 奈竹で に作 是: 此二 O) 6 我们 時 胎に C 雅、猴。 は心で 今 其" 11 の方 F(i) \*\* 意に 夫 1 がはれ 彼 此 我" , 0 如三 始 D. 0) 100 樹色等 17. 1= 食さ HILL TO 1 八言 1-6 70 思言 L 在 T 3, 16 - 1 ٥ کـ 1) 0 13 何言 岩が -3-L (=

投上後に 仁、 近に特度性 谈! 6 くないでもより な 5 h 10 丽音 我" 0 時 今次 彼如 め、法、 の見りするはこ ho 岩。 1115 L 此の 1 1) 出 事時 0) -デスとの たじゃ にう 深沈 30 11 Fi -21 73 可~ 5 岸) 30 を去 2 1 成也 る遠 115 カル

代布名

de 1 75

3 3

4,

15

3 .

1-1

386

11

仙

人につ

して、

100

11

1.1-

Vasisiha

名 1:

4 1

明ま

に到り 6 食 1. 相信 到 是: らて 3) 0 即便ち 明 1 12.5 伝導 共 0) 安部に対しまり に相想吸し、 er: に細 一人と名 11 美言語言 UI つく 村。 上に在 0 時 を以 15, 4 て、 彼 03 翻: 樹に一大独似 1 に問訳す 141 子を 1 食 j, 語 · . . 之是, 1, 6. U 設計 加に在れ 見" 已生 1. では、三 b T 淡 1111 THE S

すの 配だ 妇 3 歡 雅物 喜 更 此= 炎に、獅 我" 0 樹上に在 身體に 一に在ち ez -0 品品 を収と に通満 猴 6 獨後報 に語り て、其の子を食職 3 りて、何事をか して、自らか ば、 て言はく て言い 何ぞ此 は らく、「是 勝た いてなっていたか 1= すし。 作す。 2 住計 る能が まるる 是の の如言 此二 世だ辛勤 はず。 30 の處に在 時等 し、仁者 須: U ん。又 我れ、 业 いして苦惱 b 復 よ、 T 汝を將 復志 何言 翻冷 我か をか 猴; れ今大に苦悩 を受けずや。食を求 此っの T に語言 食職 善友 樹。 5 7 子少 て言い るし。 と作 を受り 1 は < 獮 T 1 猴 ij 戏" 多点 共らに 報 すい め T C かっ れ今 00 相愛い らず て言い 得太 易。 0 敬せ 3. 血。 汝を見て、 云何ぞ乃 疲べた 我" 復志 と欲き n 重常

ı

花果 當意に、 頭迦果 か 1111 汝を將 能う 0 無量 70 6 で、海 0 0) 村。 等に 所謂。 を渡れ b -0 す ~ 狮 花婆果・ 間浮果・梨拘闍果 し。 猴; 間と 彼の岸 うて 音》 に、別に大林有 はく、 「我れ、今、云何 (E) り、種種の 顺那娑果 で彼り の諸語 を主義 處に 樹。

至是

得太

h

海流水

深廣にして甚だ越渡

し難だ

し。我れ

當さ

に云何で

能

(

冷渡するに

15

地ふべ

273

40

是

0)

時。

3

虬さを

獅

猴;

報等

1=

C

て言い

はく、コ

我や

れ背に汝を負ひ、將て彼

0)

学

に渡すべし。汝、今、但、當に樹

より

b ()

b

て、

我が

背上に騎る

~

20

ち

<

處:

のる

分

75

6

ん

願口

樂

13

<

は、

汝、下り來りて

我に隨逐す

可べし。

III Amra

Service

III Amra

Service

III Jambu

III Panasa

III Panasa

【1七】 Tinduka

樹。 より の時 b 7. 稿 猴 心に の背上に上り、 定なきが故に、 に随ひて去ら 狭劣忠庭 h 少見 と欲す。其の虬、内心に是の如 少知 13 b 0 則 美言 を聞き きて きの 心に 念を生ず、「善 喜を生

與魔競品第三十四

を制作 度是 を 収: 111 12 位: T 10 11 ik? (5 根' か「 1000 没方 花 を特で求る。僧の時、 個限 き出って、こった 5 01 一型 T して、壮心 心は、 下に 读 JU!! の人しるをれて、下らざるを見、何を此きて言はく、 63 一次は知 Ny \* 11.5 (E かで、「我れ須らく虬を進くべし」。是の念をなし己って、虬に語り って状に心 11/3 に下 のて、少明、 り、今、後の心をはむと言は 間めて優曇婆羅樹上に住りて寄書し、持して特て行かず。 我们、饭缸 10 VII. 我れ、今、何の方便をなしてか、此の急速の厄壁を見れて、身 11 1 5 Wi. 145% ---ME t) i る 世: で収 4 c, (1), 11 他的 経、是な 大 前 れるを飲む 25 体はし、彼の 15 政治を する代 此意 通り出づいる紙、飢 [三] 方を出 166 p 即ら相等ので自己 に相順ひ、我が家に至らん」。 記しい 13 5 如言念を作す、「嗚呼、我れ、今、 っていい して、見の背は 組織 得しって近 以一、「斯友、何能 ごっして、我心當時 如言 1 5 证 0) 集の事芸何、何を 次の心を、 |水岸に出でんと欲するを見、是の時、猶無、努 上より既下して、彼の促性婆羅 1/10 地に 下ら 10 にごう水に没する E 至らんと欲し、 はんと思訳す。 30 に於て、即ち將で相心のしも 網族既然として楊を下るを首也すっ (i)\* ()) を見い 時、彼の虬、 7.1 3 汚っん 進言だ 仁、當時上於工、云何 之。 りと及び! て言はく、「仁省、所友 吉利 命を失はごるを得 上流 上の かっ。 記される 扱う たら のてい いる。別 大制の上に上る 因緣 ず、 faj ' にくられる 是の如き語 12 りて、 担" 自-117 111 6 で質り 150 10

善友う 造さ 古に汝を 彌子 猴; 送り よ心を得 て彼か 己らば、願はくは 林に 至に 多能な 樹い 上よう より速 種しの 種は にかっ 下り来 の諸果 の處にしっ n

爾芒 0 時等 獅 猴; 是 0) 思惟る 0 を作 す、「此の虬、無智」。是 るべし、 3 の如く、念じ已りて、 即ち彼の見 記に向ひて、

偈げ を説と きて言 は

汝虬計 校する所能 ( 究る といいど 而 かも 心である 智慮甚だ狭劣 なり。

彼か 汝但審論に 林岩 復子 はは 自らか 思し 能は 付え せよ、一切の衆類誰 及び諸の 花羅等 12 カコ 0) 妙果の INL な あ 713 C, と雖も、 h

0

にして、

b

我的 n 今意實に彼に在らず。 強むろう 自ら此の 優曇婆を食 12 h

五次 是れ 議ぎ 1 已な 爾さ 也等 b 0 し。此 事を將 時も 彼 71 佛とけらろもろ の時 時、諸の 0) T 事云何。 0) 虹雪 來 は、魔波句是也。 h 比丘に告げて言 比で丘、 て我か 魔王波句が、 礼 復荒 を誘は 佛に白を んと欲 時き まはく、門次諸比ら 此三 0 L 随うある て言は、 する 行。 も、選に能 照い ほ 我かれ 類? < の軍に . を証 丘、當に知 希有う 浆 < ながれて 感 なり 我が して、得る能 此二 0 如实 るべ 世尊、奇特な 0) 坐處を動 し、 小の所に至っ 彼かの 13 ずの今、彼、 دور 川宇言 る さん の大綱猴 b カン 1 75 50 - o 如思 世尊、 世間 是の とは我が身 實に思 品品 0) の自在 を作な

給ひし 3,2

の時 諸比丘に告げて言まはく、『比丘、當に知るべし。但、 今日のみ、魔王波旬 カジ 此二 醜ら

坐往 るを知 世代 3 0 0) 大: むを見て ら 己言 ら -5 花合處處 のはない 諸 比 丘 魔軍 b 1 彼に到 小泉を将 て、 に当げ給い、一 るかな、 に移動し、自除 彼の花を遠離 清質 彼かの って草花を作 、我が に或は射、 諸島、是を樹枝 (红) 邊立 我" 1 して、漢師に捉搦せら 其の事云何。 或は指 U) b 不少 心するに 諸樹。 雑樹の 5 しいい は、安定一住す。此の花 投りれ 83 T 77 枝を將 亦是 殺すの時に一鳥あり、 往 飛び下りた 願:: はく 知识 T 一種師 141 0 れずの 其の上を覆い 為言 3 來りて其の電上に複む。 に非なった。 に解説 有り、一林に多院 而して、個を説きて言はく、 の下、心らず定然ならざら 1, 输: 此 いい 時; の花を見て、是の 即ち其の内に入り、身 我等間) HI I in i fi: 時。 درد 10 凯克 75 を製作 2 如 の佛に白して言い 0) 数点 颜色 . き念を作す。 10 lhli ' を [2]\* 彼底: , 是の如 E. 0) I. 時

116 我们一切。 U) 温波·鎮江 は當言 机门门 によの内に 見して處處に行 () 11:3 M. 樹は、安住して一島に停止し、生じてより の諸樹を見るに、阿茂及び 思物 8 其での 中必す應に空しく 配質羅、路の 37: 行がる [11] 5 以來動移せず。 製雑弁に関学 1

は是 戦往昔他方にて、 12 は應 12 思言 には他は 1-3 挺 √ 此: て継 已に骨で 地 無 0) # : を拾り 自動を掴裂し 恐" つべ して走 心鬼性 13 彼如 水水 中我に 1= 大狐 il で殺害 b 疑 を生す、 せん。

15

か

3

~

師し は魔波句是也。其れ、彼の時に於て、畏る可き形を作 丽色 の時、佛、諸比丘に告げて言まはく、『汝等、當に知る可し。彼の飛鳥は、我が身是なり。 智者既に應に之を捨つべきを知る」

其の獵

時、世尊、偈を説きて言 まはく、

知ち

今我れ勝れたる思惟を以ての故に、縛より解脱して sta 世間若し深く思惟せずんば、云何ぞ能く上人の法を得ん。 無為を得たり」。

地ないふ。

せり。今、復、此の畏る可き醜陋なる魔の軍衆を將て、我が邊に來るも、 して、我れを殺害せんとせるも、我れ時 我れ亦久しく知る」で爾の 生 不滅の法 無為とは、 何ものにも造られざる不 即ち、 低は 涅槃の境 為 に親 作

## 二商奉食品第三十五の上

もて、例が 有" 1) 1= り、有 J. 1. 至 所言 かって 六人に繰り り、善く念じ語く JF: た地 に終 . 0 此" (文) 所等 りて 「果を企するを以て食となし給 さて、いきはく に終さ - -値に作し、 侧 生有り、生に繰りて老病死・憂悲惱等の苦を生す。所の時、 初: 福 行 () 觀じて、失せず 60 が、例に終 流行: THE 初後に、十二四線を 1) (7) 、路行に繰りて職有 1) 道等 て受行り を成る 異らず。彼に すっう 2 3 育を を得さ 、受に終りて受有り 正視し給ふっ下より 時き 樹湯 142 り、酸に終り って此を生じ、彼有 世命、七日を過 に在る らて生し 、愛に繰り て名色行り、 W. C 人 上 て き已りて、一心正念、三味に りて 3 正なり、 1= 世纪 取ら [A] = 夜を経るも跏趺 名色に繰りて六入行 (; T 川ち復此 • 此の法を知り己 より 収に終り 入しては じて 打多 50 F

者し続行 行うて諸法を見ずれば、即ち是 の何をはは の生きるで見る。

浙江

0)

101

はら生か

るを見れば、即ち請法の内線

行なる

を知

3.70

所 51 05: 世等 - 17 Mà 10 湿た彼の かと次に - -れば即ち行波し、行政す 100円 夜半に、十二の線を測、 3 が放け に則ち此自ら無し、彼波 かだっ 乃至、 信は () 生老病死・憂悲苦怡、一切悉く減す。」 終に至り、通月 T るに 15] で心に、 13 715 故に則ち此自ら直す。 等さく

何を 0) 時 此= 0 法是 18 知しり 已りて、 個け を説と きて言 少の

\_\_\_\_ 梵行有 諮 諸法法 の相等 b T t 諸: b 生品 法 すいう 10 73 親為 を見み すい 12 ば、 58 ば、 即ちたな 即ち諸法 0) 如言 0) < 因終 法計 返り の生きず 75 3 它 3 を見る 知し 3 0

一切がの 爾· 滅。 T < 彼亦無く すれ 念じ給ひて、 0) 時 ば此亦滅す」。 世尊、還た彼 病死・諸の 彼常 失せず亂 し己語 0 爾の時。 苦惱等、 りて、此亦減 0) 後夜に、 32 す . 世尊、此の義 一 所謂 皆悉く相生する す。 一縁を視る 彼生じ を知り已りて、個を說 一所謂無明 じ給 彼無け 己きり 2 始體 に因 て此れ より終を れば此亦無く り、潜行 復生 じ、 きて言 视的 に終 じ、終より始を觀 此言 因完 60 か 1) 諸行う T 被復有

立住、若彼日天曜席空。

6

て、

乃言

善

観じ

此言

因光

から

し、枕行有りて世間を觀す 礼 ば、 即ち相生じ乃至滅する を見る 3

は

既さ を散じて建立 して住っ すること、 彼の日天の虚容に曜くがごとしい

七日不動 爾を 0 0 時等 35 世常 る後ち んたま の行を以う り、一我れ 彼の師子座上 正念正知、三昧 て、 此處に 川島 より起た 元て安樂 より 無邊際の苦を 起ち給 たと為し、 ち T . 菩提樹 رکد 七日語觀 語記し、 を離ら 其の後、人有り、如來 以て重擔を拾す し、菩提 礼 相去 一樹より、 る遠からず、還た加跌して坐 T たりこの例の時、 を暫くも捨 の道樹 を親じたまへ てずし 世尊人 上し給ふ。 七日を るところ

商奉食品第三十五の上

名 -3 17 -[ 不亡 师学 日を El. 2-而是 を説と 3 110

0) 諸国 道方 現ちゃ 1. h -消費力 諸告で 1) -彼此 岸流 1160 15 至 但是 h 坝下 我か (1) 似る 坐と 思さ にる かな T 他的 THEIR 0) 提供 1465 122 1/2 ぶしょう 部局 Ch

が出 1, 佛言 10 5 足さ 12 们<sup>\*</sup> 70 () U) 起行して 頂禮して、却い -H.Jp ? JE: 『世年、我が 师: 1 1 111-1 念正知、 已言 河。 拘留孫 已な **分**: 1) T [][[-]] 、各此に住 Hula, = : 此二 て一面に住っ 斯· 塔: I'E 0) 味き して 宮殿 -111- = が、 0) 6 生し、 所きる 心にち 13 よしり 拘り 输出 L 往 給は 復、七日 记信 1 师 含作 6 一いちめん 3 D 己言り 制 尼日 已に行っ 我に 1 0) 111: " 住等 T を組て、 時 情况 分" 0 世をはり 安定。 • T 迦" 心し給言 過点 m 沙東世 1 海ば 1 4 file; 脱っ して へる 0) E 即ち帰に 一切諸佛 りた。 でいいに 章也 7): 神なくか 故 かか 1 受け 1= 01/1 介元 日長 1-FIZ 色 け給ふの師 布本施士 共立の L 佛言 , 所言 City Karaka a mi. (= 111/2 6 周 5 U) 1 11 時を行う Ka yajir. Krakucchanda. 1= 到: , 放 () 上ち 起: 1 已: 17-, , を過ず 断 主: 1 . .

世章 IL b 地表 T 功公 11年8 415 T 63 活品 はなか -L 名言く 造点 , 似語 明寺 知多 を知ら 0 七にち かい さんぶつ 三点はより i) 受け 我们 12 后 十三~ 新た T 力道 りかっ をはたれた ~ 一なり た 1) Mit 彼の迦羅大龍王に告げ しかな 0) /Let= 今にも 北京 ナニ JA. -5-放気に . 世代 世が 7 1 小さらじ 7 即だ 列岸的 الله الله 436 脱汽 3112. の果を受 196 1 州省 ていった に、我 1E5 1, 王宫 ÷ . . . 12 17 から -用之人 1 1/1 to 海か 0 を受け 所的 1: 1. ·- 1 此二 以為 0 沙流 心子 所号 12 00 -含でん 何先 0) では 江東 , .... 10 已能 水流 世代 CITY. 0 りて りて 现的 512 [IL] L 27, 1 15 帰受我宮 取りから 上にち LE 一に入り、 后 退え を過す

從が 歸き 依太 白素 を聞 L 8 30 T 復 已な 等 は 6 0 二さん 五戒を受け T < , -歸 合学しかっしゃう 謹み 及海 して K T 五戒を受け って、 佛のけ 佛に向な 世間から 教に随ひ、 ひ、 にがて か 即には ば 心敢て 佛より三自歸依 汝當に長夜の閒大安樂を受く , 最高 初出 違る に優婆塞の せず して、 70 名を得 受 111-4 けて (作) U) 、佛に歸 12 勃の 50 可べし 如是 畜生中に於て、再び三歸 1 依太 -43-し、 時書 h 50 1= 法是 迦がい に歸す 時言 1= 訓が 依太 し、 羅ら 5 僧う E 75 佛言

説と 力。 爾芒 0 時 三品語 復志 を受け 一ちりの 已なれ 王 有り、 3 は、 名づけて 所は 即ち是 É 目眞既 員際陀 RL 訓問力。 迎維龍 ٤ 10 王 S. 75 0 佛ぶっ 所出 1= 向影 1 , 佛所 1= 到り已り て、 佛足を 顶等

b

0

禮5 て言 却られ なく、 て一面が -世尊、我が此 に住し、一面 0 宮殿 に住 はい、 1 已らり 往告過去に、 て、是の 曾て一切諸出 明を 龍りのうかう 佛に布施 即ちな 佛にとい 112 宝

-

Mucilinda.

雨為 利り 亦 17 12 を注 を獲れ h る と欲う カジ んしつ 3 受けて 7 為か 大治 15 3 爾を 15 の時、世尊、彼の目 風き 為 此二 し給き の宮殿を受け給 故為 起 して、 に、一たび 5 3700 所はいる 七ちにち 坐し の内、雨暫く -具 拘樓系 O 我は、 降院記 してという 111-5 王 (原) くる を経 [14] より、宮殿 佛二 停ら 拘; T 0) 起作 三克 ず ち給な 含年尼世尊、 を受け已りっ 一佛陀 途? 江 -3-1= 寒水湯 から 用字を 此二 训动 1/2 1= 薬地 の宮殿 成二 彼か 助が ーナ 0) 趺二 0 七日、虚空 質人 して坐し、 を受く 73 耐音 h 0) 時 0 善 3 0) 1 日真隣龍王、宮 63 中、宝を興 得て 哉な の樂を受 世館 我り 今は 善

よ

h

で、

共产

大品

で以

-

七重に

関連

して、

佛言

身を

雑ない

し、復

七頭を

以為

)

世世

質

0)

1-5

に重

して

はぎ 0)

て住い

し、

心に是な

0)

如是

外く念ず、これ

世等の身體を、

寒からりゃう ごうしつ

連なん

73

5

25

, 礼

蚊

{II.; 指是學 15; 11: -, S. 此為 んから 記りを語 世。 徐 77 きて、自言讃歎 イマル 是で 113 المراج 場の 0 0) 金し 如き事 身に寒冷・風塵・土盆・水 了多 故に、記事を以 問足を頂題 し、七重に速 ること無く、りて清浄を得。 111-12 1 介式 思惟 して言。 0) 體に制 し己りて、世常の身を覆ひたり。爾の時、 -6 きかいろく 帰じて 佛を連る七回、火、七頭を以て、 己りて、他形を隠 il しむる 0 いいます、蚊虻の、世尊の體 白まし 英なから して言さく 1 正念な · \_\_\_ さの L 正知、三昧 ---化して 世は、我 () 時も 年少婆羅門 ٢. えしいいま 世代 () に側 世が 101: 1, るる行う の上を復れ しちにち 世尊、是の囚縁を以て、 如いない 0) . ) > を過ぎ 小? o Hi را んを思れ ひ、安然として 連ん 作 0) 明美 6 出りて、応答 0 佛芸 118 , 加旱 Įį. 世になった HE. 件 (: 化规则 (E. FE よ、我は 任等 即便与仍 1 [ 4 5] 1) 1, 一个 な見れない ill : E 120 せぎ 1)

安等に 我 他 足官定は最も安装なり、知見に い一分高 他問 にて世間 U) 同じを拾 安樂を得 を描さず、亦復衆 1 11 るちの、一切諸の欲食 ば、山上 樂は最も彫妙樂 加えな L 一流法 被信 とせる。 の基派なるを視じ、 を遠に た Ò

调节

0)

世年、是の個を説き已りて、目

真隣陀龍王に告げて言まはく、一後大龍王、來りて三時

人员

[1]

所有

0)

欲

楽と、行

能

( .

112

1

を拾てて悉く無きと、

樂

44 110

を被は

-5 3

に、十六分中一

にだも及ばすっ

0) 対に五戒: 教を 0) 如 かく、政治 を受け T よ。 違が ふこと有らじ」。 汝當に長夜 に安樂 其の真隣陀、 を得5 ~ きが 佛にの 故意 1= 教を聞き -時もに きとなり 具郷 陀だ 1 即ち佛より三自歸依、及 即ち佛に白して言 はく、

び五戒を受けたり。

多た す 小 る な 爾音 0) 折を 7 0) 信法 得太 時等 b じをは て、 心 T 3 彼觉 T h 便ち 福菜 為 供《 T 8 養育 1= 大" 收羊子 善" 1-是の思惟 八徳威力天 [陈凉 根 恭敬 0 因為 ~3 有あ 100 彩彩: 作" 介: か に随かが 子と 간 正 作 L 5 b 世世世 ナタ 0 成な 季: 7 て、 時をに 復 b 0 今此 書き 命終 神道 • 乳等 薩さ 終し 彼" 12 0) 果 自 りし 0) 1,2 樹枝 て後、 報 在 將3 13 時 本を何な 1= b 即なる 0 即なな 以うて 111 73 用字言 U) 5 業 大人は (る)さんじふさん 世世 1= 介: 彼" 彼か 1= 点と成っ 因 に表 0) 天子、 害 h 5 て是 n 行为 にしたう 50 六 年九 0 派" 然か ね 0) て、復た 中でに る 云 1: 釋そ 器。 在为 三十三天とは。 須彌天 0) 共产 りて 主たり。 別る 0 羊子 0 JU 世等を 上 尼口 は、 1-切 拘 U 利天の 此 陀 向意 0 0 0

身为 せ 抓 137 b か 加言 得太 如言 2) 書 無 に 72 薩っ 礙小 書 3 彼か 0) 0) -0 苦行 前申! 0) 0) 彼なた 我" 為か 樹言 通: T. せる 70 1-是の n 陸涼を作 に還べ 得 111-4 いたとろ 念を作 师: b b 0) 我か 0 書き 彼の樹蔭を受くべし」と。 泥 世 薩う す、一往告、 h る n 12 乳汁 から 75 故。 時 復元 に、期 を表り 身親し 世等 世统 h 0) 語業 遊し 0) < 今已に無上菩提 THE IS 供 薩為 1: 0) 港 語 彼 時に、彼の天子、 世 ににあ b 1) 3 て、 L を以て 時も 2 ورد 我り 我やれ 沙 àz 0) 成ず 今此 我や 故学 , ÀL 1: 尼 少多 3 0) **地**物
に を得べ 微 を以ら 身より大色の 此二 妙当 0) 樹。 13 7. 果 0 • 果報う かから 報を得、 0 是なの かか 个 如是 得為 73 將る 3 72 乘" 借き て、 業 b ね に、我か を造 T

商

秦食出第三十

H

到): 6 阿拉 1 (1): 1 1 의의. 1 地台 を頂きる。 1 1 0 向等 报" から 1 4 0 18 1 彼か 圳岩 13 0) きて一面 1: 村。 -U) 彼の 所を 档; 1= を受け、 113 = 住まず 6 15 時, 防意に安勢 天元 人の光明を 彼かの 天子 17.5 0 即是 0 自含 佛言 照等 ( ) しては した h さいく。 -保温 r ' 所にいい 11 ik! 1)

受5 住意 行。 何: 已言 U 115; 1 T 50 0 H 11-10 F に加い 彼かの) 联 して 天 子 坐し、一坐便はち七日を粗 12 情性感覚 -13h 3 欲馬 4 3 力引 寫 3 が意 動 15 し給金 カン 往告、学子 -37. 7 ~ 安慰 g, 视 沙 0) 受け 1. 抓, 情悠 in 7): 1 13 15 价值 尼拘に 0 1. 01 陀性机。 故 故意 に保い を受け 脱"

元" 制产 7, 0 天子 72言 時言 1 Ti. に告 世代 īij : · 330 を受 けず . 汝智 T 彼か 11 13/-0 E: 七日を まは に長夜 3 時 < . -過す 1 -彼の に安樂を得べ 3 汝天子來りて 12 111- : 3 加其 後的 0) 733 天 以為 きが 1115 -JE L 放電につ 我がか 最初し 念正 邊元 より 丽: 知等 にちて、 125 して 三自婦、弁に、 婆郭 彼 三味 0) 天子 版二

> t 17 4 12 义 天 于 4 13 () 11/2 1: 14 10 - 1 1 N. 及礼事 1:

が故に、 D -――天身を成することを 佛言 8 刊。 過, 0 三人の

5

33

445

1

るを以て、

Pill is

半さり

(1)

間というとよ

U

乳等を布施

4

13

()

3)

## 二商奉食品第三十五の下

h が為た は、七七日を經て、三昧力を以て、相續して住し給ひき。 るを、一食し (林と言ふ。)と名づく。 0 時を めの故也。 世尊、羊子種樹林より起ちて、安摩として漸く一樹林 こ日りて後、更に別食せざるも、今に至りて活命した。 のち きら べつじき いま いま いま くちつかそう 爾の時、 彼の林に到り已り、結加趺坐して、七日を經給 世尊、七日を經て後、正念正知にて、三味より起せまたしたとうへのちしゃらのたいである 然るに、彼の善生村主の女、乳糜を布施 の下き 72 かる に至り給ふっ彼か 2 0 かちゃ 彼かの 給さ 解脱 20 是党の 0), 0) 樹は 林を差 如言 300 受け給 5 して

その 士 差梨尼迦林外 (ときふ。)と名づく。彼の二商主、多くの智慧有 0) を肯せず。 時 所出 < 彼處に、北天竺より に依る種種の貨物 し前所に恐怖 を經 る遠か からざる路 の處有るときは、彼の一具調善の牛は、概を打つて縛せるが如く 來れる二商主 もて、五百車を満て を次第に行く あり。一を密な , の彼等商主に、別に一具調伏の牛あ りの心細く意正し。彼の二商主、中天竺より 大に宜利を得て (産製の)製富変(と云ふ。風)と名づけ、二を跛い 中より北天竺國に還らんと欲 b. 何に先に

を発 = 3 和心 震 すっ FILE 除さ 0 して 11:23 0) 0) (1) 75 (1) 4克克 彼か 時 地等 + 10 不言 住等 神言 呃? 所言の 1= 0 語っ -: 谷の あ 明管 11-5 的多 0 h 相常 歌く 是常 1:" 0 主は 間の 朝道之 一、おのお 差型 ---; 制 ひて 0) 宿う 许到? 如泛 指 0) (二) 15 尼地 時さ き言ん 70 ni i 優っ 政治 ( 0 鉢 13 欄板 帝言 維 林 12 梨跋梨 所獲 作 0 肯が 花り 製物の 合いからしから -せず す、ニ 0) 我等等 芸され 0) 条迦等、心に が。 河市 0 7300 一乞ひ 鞍公 して 共 持 9 今何 かって 0 身改 一切意 以ん 顺: 諸山や 7 13 0) 1 或な 諸天・一 5 化E' 恐怖 一に 輪? 130 刷 13 並言 护 我等等 1= 0 を生や 1-0 1 == 12 カン 復轉たたん を打っ 或は 值5, 諸江 114 U 門神を頂き , . 是 ぜず 0 破影 一皆大に変物 る 0 所言 何意の ÀL 0 \_ [= 或は降 禮: 共产 消音な 災殃 の災性、 心、心、 11:3 0 皮質 福 150 10 1= < 提等 17 7)3 紙索! 12 . 政為 遇為 小, 130 1 製し せか 0) 5 12 il. 住言 源: 101 ( 0) 各各草を 毛儿 むない 是等 洪芒 --3,0 はいわい 前過 0) 0) 如言 . 7 你 C1 . 皆悉人 30 Bi す 0) 0 示证 2]= 1;3 後~ え、 3 11, 百代は るり 18 6) 通。 MI 5 共产 明连

殃 谷 m: 北: - 10 0) IIF ? 竹i-0) 彼か 9 11.5 U) 林岭 かし 减" 守護 T 定 -是語言 50 所と 0)3 利为 神のなったでか なら h 9 4 0)5 色はした とを 7 -现门 じ、 彼かれ TE 6 出し 間や 主意 重的 慰労 

F

に終

神 かっ

計

些.

50

و دئي

L

7

班=

0)

林:

1:

[n] !! 13

-5.

0

汝二

الناء

主

今岩

し時

心

知し

C,

120

1

共

往

一日

1

彼いの

世。

(章:多·

FE "

[41]

切四:

度と

阿多

維

即即

三流の

佛

FE.

0)

所管

1=

2

可し

最高

3 -

宜言

<

に在

h

T

妙艺

と略

蜜っ

U)

摶" L

とを彼に赤ら

100

、汝等當一

に長夜の

安にあるためん

3

得

安樂

ME 商品に 13 等 石E. 1 b t 读 T 1 住等 此二 商人 L 选 给 2 恐怖 0 唯意 但是 0 を 如来 生したう 是 ずる 0) . 世中 如是 命え 勿な 阿斯多 iL 得道 羅ら 0 明章 汝言 E . . . 等。 就会 外京 此三 處 滿足 1= 一佛陀有 - い の というに 災禍の 九 6 T 15 1 5 0) 始造 今に , 85 -- h T 0) 金里なた 佛言 話し 9 AME ! て、 J-5 如此 10 苦提5 未ら 1: 10 11 竹· 版。 世心 -じ 红 す 今にち を得れ 須点

前章 重 猶な 佛ざっ 教を 大点 所し ほ 2 利 に往ら 虚: 到公 語語 る な 空 所と る 3 のる 0 ELIT IIII LO 0) 2 到公 歌し 如言 星の h 我常 已な 時等 1= 我か b 1 身體諸 彼に T 等。 -5 為: 即太 は 商 便道 到你 遠る 主い ち 相等 6 世 已なる , 佛言 7,0 C 彼如 足言 此二 非に 0 暖す 日子さ ٥ 0), を 林神 清淨 頂為 二に言 11152 G 彼如 3 0 アンラ Lh から 0) 1 主、遙 二行 る影賞 如是 是常 割ら 阴约等 10 0) しっさ 两各等 て一面 如是 金さっ 見 即為 150, 3 已言 111-4 ちは 0) こん 排を受け 各部 b 价流 に住ま 10 て心 を見る 開 勢等 3/3 -5 大利 3 已是 U 給言 1-12 金つ b 明寺 -敬意 て、 10 13 意え 二に言 和か 我等 3: 即なな 4 ~ 2 き場がんり EEL 1 78 清浄の 排汽 雨か 思ふる 0 佛に 70 1= 正。 将5 给言 35 て 白意 信法 世間に T して言い 间等 諸は 3 故。 ANG E 商品 は 比 T 人と はよ 0 b 乃言 111-4 洪 , -1= 111-0)

11

13

0)

23)

1=

3,

から

1-

-0

彼か す、 = 3 10 b 12 今當 丽音 頂為 0) 70 受持 1111 我等等 禮に 2 0 唯范 天 明寺 3 佛 日午 王 何等 陀記 せ 12 順湯 寫 出りり 四し 0) から 3 111-2 13 に長夜 天正のう 器 P 四口 しっき 天 190 0) T 1/2 - 5 不か 13 一になった 切 金 11,6 B 是かく 金本: はないと 各的 -0 -[||-\* 大利" 10 • 如是 1= 几 介: 四方 丽: 二に高 抢; 住等 < 北北北のき 0 大樂 T し、 t 思し 時 此三 -惟常 主品 b 0 0) 四七 大" 却ら 0 し給き J) 45% 世教 を受持 政 0) "炭" 速災 3 2 銀 住意! 12 -37 130 金小 妙" 得为 -1-内に 用為 -15-70 -洪清 1. 往 7 3 將 已 金点 1= 12 告じゃの 知; b 四二 0) -- 10 知し 是 摶泛 一门 T 0 かい 111- 15 1) -- 6 を受 111-4 合 给言 介言 主志 一切さ 生品 金七三 MIL たに赤上 0) 200 0) 110 じ、 0 5 11/2 L 115 1 35 11 5 17 金九 10 1 是の 佛言 给出 門答: و آراد 持" 即等 金に 宝 し、 150 1 中世世 10 明寺書 -7. U) 將当 律: 111-摶光 是かく 過法 T 佛 原原受 世でする を受 Jul : 0) 1116 所 一切に 如き言 羅; 家 世尊 1= け mls. 17 人后 往沿 ・三親三世 h 復元 給: U) 1= 2 を作 諸佛 IIL; 水上: 欲号 是 沙 U 我给 す 多な 0) 佛 到沿 T 如言 FE" b 陀言 合言 をあばれ < 世。 是常 E: 此: [in] s 念点 5 尊 U) 0) 伽= b 30 みかれたま 如言 心を T 度 給は 此二 ÀL 各: 方 ( 2 は [h1] 30 2 皆な 言ん 各部 修言 0) 30 羅 73 器 を作 佛足 から Illiz. h 故意 已是 我の

二商

水

食品第

五

0

仁等 000 復 11 沙 治: il 14 13 仁等等 12 2 11: - 3-T 、一仁等 用為 1 il 23-0 TILL 17 3: 是等 价 を受り 0) T 3 往。 食も 版[:: 111-4 宜言 3 0) . ;, 天王、 を受け 加音 位" < 利力 13 に赤い 5 浙江 亦言 会长三 青色諸天、 1 此 112 01 受け 更に 加言 低. とか 别等"、 11名: T 73 0 喫き 四片 ( T 13 T 给言 石 10 し、 15 -13-しい 1 可べ 1140 乃言 金 北 13 13 i 四片 -1. 在 7,0 0) 0) 4 石器 石器 所。 -は、 赤法 0 0 斯· 以於 更 T 3 大学 我" 珠 -12 内言 30 0 1= 金木: 17 il 耐<sup>\*</sup> 彼如 何。 丽÷ 将ら ) 给言 治さ 1-でつ 復志 T 0) 食 特急 0 0) 1 1 1= なを受 如言來記 常は 時 時 -大岩 一方. -班! 0 更高 C 利。 -13-に添れ 北方 1= 17 别等 1: 是常 大: 6 3 --T 15 7 G 0) 在 如思 喫いす 我等 1111 0) 11 加三 一天子 则: 亦 0 得5 2) に表 刑能 1 -0) 沙岩 1 10 門天 2 HE 勿言 严, 娶 证: 針三 111-12 打 16 1) 7 1. 沙言 15 0 信 仁 0 王常 1) 給: 0 為二 1 仁 我能等? 等 0 [11] -6 12 25 ill : 笑王、今、 12 - 3-. 毗 0) 1 -你:" 江; --虚遮耶と名 1旅 1= 但是 0) 世等 自意 次等 0) 瑞 三天王 ----如是來 して 红: 约: 受持 1-110 是の 復結 1:00 本言 70 )将: に告 -31 1:3 -5 7 給言 時景 17.4 更に 0 난 4 12 ---しず 到光 迦。 0 13 3 和" 北 我等 T 介に 100 和 3 の石器 0 十尼と號し奈 11 MIL 0 b 1= 如いま 12 石 (= 供売し、 < 場路は 自 内气 如豆 1 L -[

6 T 爾等 13 共 (1) 用护之 (三四) -H 华二 THE L IES 12 101 11:5° 01 消: 外 -3: 4) PU. ~ L 流 大治 佛に 天 1) 0 洪 Ŧ, 復 添き 03 谷谷 色 -制行 皆諸 佛言に 諸妙音なと YIL 自意 作层 して 温泉 1= 1 1 V 開る 13 李等  $\tilde{C}$ 続き 如言 0 73 9 て、 3 唯語 12 彼為 天 T 乖 Mil n 0) 連る 会には 13 12 以為 < 1=20 35 自みでから 120 供《 -其:\* 世统 し、逆 0) 内言 2 to 1 に盛 12 此 1 1 3 1= 5. 佛二 05 1= 1, 石 所言 小 1= 31 PH: , 200 一5 受 1 17 -到少 香 外出 此三 6 已: 12 0)

本たまっ せし 鉢は 内に、二商 るも、 85 給き 我かれ 主の勢酪蜜の摶を受け給 爾の 亦四鉢を受持す合らず。 時も 世尊、復、是の如く念じ 10 若し、 我等を愍み給ふ故に。各我等をして長夜 我れ、今、一人の邊より受 か給ふ、「此 0 四天王は・ 信淨の心を以 I 70 ば、 即ち三人の心に、各 0) 大利安樂 て、 我常 に四鉢 を獲得 智

恨有り、 金は 人に の邊 を受け より、三鉢を受 若し、二人の邊より、 0 神通 一力を出い け なば、 持て一体 一人心に恨っ 二鉢を受け と作す まん。 なば、二人心に恨 ~ しっし 我れ、 爾\* 日子言 今、絶だ 世等 の大 1 8 岩 79 提問 此 の四に 頭似

吒天王の邊より 外を受け已り て、 個を説 きて言 きなは 1

1= 三善世郎に好鉢盂 我が 沙にが鉢を でたてまっ を施せ 3, せ りっ 必ず智慧正念心 汝等 て當に妙法 を増せ さん。 の器を成す ~ し er:

まは 丽音 0) 時と 世等、金 毘留勤双天王の邊より、 鉢を受け已りて、個を説 きて言か

5

我的 12 真如は に鉢を施せ せる誰を視 るに、 彼れ正念增長心を得

爾老 < して 世を安からしむ るるあ b て、 速に妙樂清 し妙樂清 浄體 を成せん。つ

ではいからしたもっ 0 時。 世() て海鉢を施し、清淨實心を以て如來に奉れ (る)では、では、天王の邊 こより 鉢を受け已りて、個を説きて言まはく、 50

持國 提· 與
頭
動 と課す。 吒• (Dhrtarastra) 天王中の東方

「六」毗留勒叉 (Virūjhak)。 村長 と課すの 四 天王 中の

七 入】 毗留博文 (Virūpakṣa)。 既旧 彼得正念增 (原文)我 と言うの 长 四 130 天王中 真 祈 如 能 計 ・の西方 養育 施 鉢 世

速に清浄心を得、 人天世間意に稱ふを得んる

0) 明, 世代 毗沙門大天王, 0) 造工 1) 鉢を受け已り、個を説 きていまはく

(10) 清洋 が減らて伴 证。 12 善く諸根 を伏ざ して全計 を施す

111 (D) 小侠场 神通力の 世意、四外を受け已り 心より 故に、合して一鉢と成り、外に四唇有り 殷重に施す。汝は當來の世に淨田を得 0 是の如く次第に、 和意 んし 11 T illi . 安置 して傷を説きて言まはく し、左手に受け己の

2007 是の故に今四大天王、清浄牢固 我が昔の功德の諸果滿ち、以て哀愍清 淨心を殺す 我れに鉢を施すっ

而上 して個行 10 きて 13

谷" 世録食を受け 以 て得如は ME 10 に容施す たと欲した るや、受け出りて 4.96 の時に當り 諸天四 脚道 ちて一針と作す。 方より器を持て来り、

重施

江

17

1

111

11

( )=

111

洛供应

全小

不被壞心以

原

沙

持

批

例

111 M

・歸依法・歸依僧を受け、 U) 一二商主の名、演失にあらず。)二商主でか、未だいれか是なるを知ら、にしてしる II; した。 世往、新沙 T 即である 彼の二商主、及び 係なる天 復、五歳を受けなば、當 0) 施せせ 0) 邊元 3 諸人に 外に、彼 t 9 を 所金 Hi-o 17 7 の北天の帝梨富婆、幷に跋梨迦 和的 汝等をし の排を受け給 まは く、一次高 て長夜安樂に、大善利を 2 主等 慈悲の ら、次りて、 故に受け、如法に食 主前 科学、此れ当しては引 我!! べし」。 6 · 依^

1=

獲

しむ

(Vaisravana)

M とはすり 門太王 1 | 1 0

于与

0) の二階主、 二に高い -主ゆ 即意 は、所謂帝梨富娑二商主等也。 便ち、 及ない 共言 諸谷園 に、三自歸 は、 佛言語 依太 を受け 18 開章 き已り n 爾の時 0 人になせ て、 別次 即なな 世尊、二商主が、隨喜を生せるを以 1= 於て 少とに自な 8 最認 に三婦 て言は ·五戒·優婆塞 < -佛の 聖教 U) 0 ての放 名 如言 で得 に、個 我等 72 3 達が

きて 言が はまは

日にいる 11-我が今受く 氣章 州力充實 に無漏 更 し記録 0) 0) 0 す所色味具足し 中多なな 布 漏 十分ん 加 施世 きり 蔗 6 0) て身體が に入い 功信 和しの 轉 邊公 族 を伸出 かと 徳と 13 て金さ 0) b を以る 物を 温す 所生いる 所言 T 金を得べ に消費を 恐怖 T. 清涼 を得然 雜意 T 1 介于 て国気 食足な 是の 無空 0) 1 和す、是の を得る 故意 施さ 饑れる 0) < なり、 人を讃歎 光かり る に、 し、 是なの 漸らっ あ h 0 是の 悩ま -常に聖智極果中 諸姓行をして他滿 b 受け已り方便 諸有 3 如是 故意 を除きて心安き 二階主 III に名づけ 373 で業行に因 語言と 色は花 て最上となす 0) へば良田の 纏ん 0) 10 本でまっ 服治 と輝き容貌 T 8 妙路 3 1= 1 -必然疑となす。 を以ら を得べ 3 到兴 20 を獲べ 煩問 善く平正にして、 沙 3 2 得太 T 変き ~ L 12 を離れ の故意 し 50 沙 h 0 題言 搏に 13 3 に 0 25 To

九

和子製苗 悉

悉く皆好

好く

语

奉食

五品第一

三十

Ŧī.

の下

深: 復 田宇芸 E 随: الدال 8 不能 成長 1 て自 らいがには、 なる から 如言 17 h 0

0) 如言 3 12 当多 利は子 1-山土 7 0 生じたうをはり T 洲紫 洲乔龙 まちかか 增 茂盛 L 役 元溢 多きを加い

所收の子量る可らざること、亦諸戒行を成就するが如し、

たる 高く楽の 利 を以上 饮业 -( 食を布 0) 故: 1-施" がら する、 後得の 果報は論に -j-. き姚宗

一人後利な水 智等 で供養 4 23) るい in 1 Ex 欲問 155 b T 11: 9 () 事を記れる 111 a 田に果根 0) 果を得 ナこ 3 妙菩提を成じ、 を引き まは

年に声逝・世間解にるを得べし。

到的 i 110 0 小 The C 心 一つない 1, 得太 35" 家は 生や 7, 师! 利 0) を利う 利を得 ·U 1 行い 9 9 1 復能 是(()) 故意 を水を (= 他 名 1-[6] 30, - ; 11. 11 ... -[ -他問意 大ない 法 心作" 行る 13 導きかび - 5 三篇-他 15,0 10 と流 -15

布

加雪

能

1

此二

()

彫報を得った

て

批"

近に

如を視見せんで

即是

to ...

水文

()5

思は

し難だ

370

10

得本

即語

最高

勝無

1-0

道:

を得る

ho

信いた

120

以為

(1)

1

北京

果報

を得べ

0

版言

大

海に

信行の

造に造して、

5

1=

(11)

过些

你了

でき

に放

殺した

1

TELP TITE

T)A

行を生す

10

にい

111 141 W. 111 文 i . 113 u] 11 境 Aj J.J. 11: 告成利從 爱 11t 作

館成 轉 便 孙 45 101 饒 166 金 岩 人欲 果 1. .. 拉 PE 米 45 於 供養仁智尊 #: 後 得許門門 利、 鬼头

%

又流だち 机 此二 智ち 0) 0) 見以 を得 足して充つるを得 るを正 念と名く、諸の ん 聖者は能く是の 折結等 0) (三)なんらう さんじ、 如言 く正見す 0

畏大涅槃を 語得 し、 世間に 一切の苦を解 脱红 4 ん。

0 病死等しく 如言 く一切法を具足せば、 しいと 既でに 新。 《 悲苦別雕皆滅 路型此 0) 最は し盛さ 尊を讃歎せん。

十力世館此 の樂を敷じ、 當に不生死處の常を得べ 6

佛

陀

0)

25

T

11 9 る

E

000 一十カは 勢するも

0 とは、

即ち

煩 なけがし、

1131

座。

勞·

C

在り 6 酮 0 0 唯行顾品 時、帝梨富娑二商主等、 はく は、世館、我等 の為言 及び諸商人、其に佛に白して言はく 25 の放為 に、吉祥の願を作 i. 我等をして \_ 世常 障礙 我等諸人 あ ることなく。速に は、今、道路に

倡 疾 人く自の きて言 所居 の國に至 6 L 25 給: 0.0 酮 時 世尊意 は、商主及び諸商人の為 めに、 吉祥の願い を作

を説 願 13 < は二に ま は 一足をし < T 大吉利に、一切い U) 四足も亦大に安

行為為於到 る處古群多く く、向ふ所 0) 5 諸方 悉く意の 加 1 から しめ

選等を 0) 行坐皆慶適 に、 日にったう 0) 所在亦多宜 1:

處し に於て 順心にこる に役かが 8 所や 主商人並に 康健 73 10 0

子し を希 望する から 放え i III L を種う ることを作 L 子を散ずること既に強 まし 收多言 カコ 3 h な 望む。

奉食品第三十 五の下

九 九

UJU. U") 商人は利力 水色 で行き 0 初; (こ 人, -T 181 を行

11/2 (11) 11 次: に関えて水ではい 我れ合併 道 では、くれ数す 1/2: に路に行い、順 -汝が至る方に直 1 13 1 13 Mili 达许" 13 所 01. CONTRACTOR 利。 [[]]

10

心 6/3 116 5 んと欲す る所は一切利 75 b 汝語の質 6) /m [ い、遠に心に信い 1

TANK. 1

13

15 ٠. .

E.

H 1 11

19

13

N

W 1 恢 114 10

がたして対 る所の方に一悉く Will! 13 くは諸原健 行るた からんを

{li-7. CO 05: illi -常に彼の物を以 111 20 L 命に自ま て塔を作り、記非して以て大塚世尊を憶念することを表し、我等諸人、 1 はく。一世は、 投等一物の作念せん を順ふっ
若しない 20 20 20 40 40 40

供 VE: しいか の 形::: を受ける 1. 6

小 (1) 派: (1) UN S 爪生、个、 00 1 12 一 行: 行: (I) ! 持ちて汝に具 ち、金はり下りて汝等 -、 汝をして作 (1) 疑爪を現へ、以て作 が生に かない 垂:: 3 ~ 02 12 ふとし、之に 3 岩し此: 汝等。 若し見ば、還りて塔を起て、 47 10 は、我に 1 1: 111 という。 120

107 45 O) (7) 461 n)、心果二尚主等, h Ne 形分に川上、 信 過 -1): 1 加す可言なこと 堤爪を受け 己らて、是の知言 、修覧の心工と間 300 を行 0) JIE. 世年、彼の一切商人の が現場 派は、

お温泉 हैं। 彼か 时"小孩 我们 於意 我か 論る 111-4 12 耨多のくた 朋党 計けい を具べ なる T 3 0) n 髪できる 彼か 食品 何なけ を 州十世 劫 知し 居 即意ち 念· 書 維 得太 質な 一足し h 3 0) 無智 一 家け 得支 T 肝疗法 t 170 -E5 十億智 供《 に於い かし 就? 刨 T 12 凝 三菩提 彼等 蹇; 拾品 ちは 11 5 程や 角星げ 世世 何を 迦" を 30 避? 我や 訓 0) T 4 諸天 ·, 五言 盡? がむ 有あ 3 28 6 御 2 文夫 尼 0 し、 無時 3 1= 告っ 30 b 最後につ 成す 具なり 有か · 4: 記 報等 我や 0 げ 皆悉く 天だ 無な h を 世上 T 0) 0 t 陀が阿が 青や 言のた 何を 歌し し 0 授 る 3 1= 人師 朝除 を得れ 分り 生品 優 出る It 0 ま 加办 我や 11字言 金本は たこ 現だ は 除減 度。阿あ 佛が 千萬流 羅6 に於て、 るこ n T L +35 しんたま T 13 花け 111-2 せ -を以て、 羅ら 億 彼か 佛言 -ع 野ん 汝等 3 汝摩ま 5 便ちなは Mily. 数し 0 Men 70 日い をや。 主意 0 彼か 時等 作 1-30 名な 商や して、 に於て . 以 して 0 出版 3 就会 那 主 づ 彼か 家门 世世 7 汝等等 三佛 婆。 V 10 領元 彼ら 将き 0) せ 我や 是 -T 温泉を 佛はけ 等 7 b 0) 陀 未产 外心 0) \$2 一城で 行時 0 世書 1611 水水 世、 と続う 彼か 燈言 念点 我がが 1.3 1-生。 3 心を作な 0) 如言 いに入り給 得 をう . 1 故に、 時も す 水: 視み 散き 未 洪清 出版 1: に於て 製物 す英ない · 北北 ~ / " 家的 U 1= b 73 しと。 後、一 陀" 0 に、一衆生 供《 我が 僧言 n 貪なる 泥岩 養? 即意 ^ In 5 0 0 3 h 43 便は 伽か. 此の清 劫 \_\_\_ t 我か 我か や復れ に 腹を を見み 婆羅 度と b 切。 ち 12 7 to 菩提 C inj s 0) -過す 信が 諸大 彼於 0) ? tz 門摩 海無染 時 維ら 5. 今にち かる発脱 各のおの b t 0) 1= 加加 1= る 心を發き 城る b 那な 時" 三流や おきるもろ Er 彼か 我" 婆 往背で を蓮花 OA 來: 佛言 から せ 0) を作な 髪爪 に於て 20 邊心 是" 世生 = 4 0 無量かから 介さ 佛言 我か 1= 泡 n 3 h と名な を 在动 陀言 16 双色 0 法是 告書 時言 四し 無也 6 ・善がながい 3 づ て、 恰結 1= 中等 毗ご 仁田 1 10 陀性 不 佛さ

0) 時 商や 水 食 品第 及影 三十 人等 五 0) T 世尊の、 是 の往告内縁 事を 說 き給 へるを聞き、 ち髪爪 がに於て

る

偶。有5 1) 15 大 介: 重複数 0)5 心を生 じ、頭頂一心に、世算 0 足を意意 制造に ग्

水商人行う の語方を過ぐ、 村神後の 是して 彼れに 告げて言は

37.70

١١٤ 1= 自当 利" て世録 を得る ナこ 3 あ b • 汝等頂禮 して食 なを布 布施せより。

11-2 (5) はな後、 柳江 ( 世代。四十九 になる 楽力き にて 日号 , **飲食** -忽然腹 を得給 力 思れて消化 けた 0 EE: に始めて、彼の商人等 化 せか 0 () の遺に於て、此の食を 20

計二 305 阿芒 b (1) into. رايل 0) 時、山居の 0 型製物: 15 作になっ 바: 1. , , 0) 设:初: on Time 梨" 一頂磯し、却いて一面に住して、佛に白して言 0 一藥神 新出の 腹贫的 勒 1 NY: 0) 受し、受け 微妙十美を、我れ 有物 147 5 30 即ち除い 0 彼の て當る かかする 新治 HIL 1 0) 食がない とうと 今時 微学が 得非 し給き 来して、 -11-7. to 5 美" -31 0 73 べし。我れ る。 世倉に添上す。 門梨勒果 はく、 113 を將 慈愍し給ふ故に言 がて、佛所 世分さ じ佛 岩。 行に往記 し腹を思ふ 11.5 1 哪" 九十 111-11 行! 1) 給な 此 15 13 Tin 0) は 110 j. i, (= 梨"、 主作

自 0) して II.F. 论 告げ 100 世。 9 長夜に大利 3/4 能 1. 13 07) 1121 1150 世分、我 , 100 神 - TEX 作等 (1) 18; 1、汝薬神 れのに違はじ」と。 を得、安樂を得 وابن に、総然 だ 生态 ~ 12 し I.S. 3 即ち三婦依、辞に五戒を受く。彼の時に當 住: から 彼 故意 0 15 薬神、佛の 即ちばな 10 自清等 依此 U) info. の言を聞き 信言 烈り 勒? (= を納収 113 俊 し、雷 上言 t) で、受け 1= 五波 を受く 即に 11 -

優婆夷 梨勒核を種系給 切。 0) 所に いち葉花を出だし、果實成熟せり。世尊腹内の病即ち除愈して、復患苦し給はす。はまかない。 藥神諸女天中、 水 の河梨勒果 たりしは、 ふに、 を受け、即便ち噉食 所謂、大藥神所居 佛の威神自在力を以ての故に、即日に即ち生じ、即ち根莖、ほよりは、はないない。 再過して三自歸依、幷に、及び、五戒を受けたる の世代 というない を閉遠せる女天薬神也。附 の食し已りて核を取り 、彼の地方に於て、即便ち彼の河 の時世尊、彼の薬神女天 を以ら 枝條大樹を成し、 最初は に首として、 より、

## 梵天勸請品第三十六の上

143 1517 110 115 ME () 1110 Diri 11 ari 1.3 03 14:5 序以 ではない。 N5 5 作された 33000 G 'n . 1 ALT して、 位: 1 60 00 a 川元のでしているののでは 具き 标识 17. 14:2 1-一いない ĺ, l j. The Table The L The state of the s TE ANN 1400 0 16 になし を作して、 W 6 送り Min, ŏ 1: 5 名" 115 . . -5 | (; ; | ( ) ; tr W: 位言 1 - 3 t 12 ははいいのの 6 17 (,) E 12 ŏ 表验 注 扩展 20 6º 之を以て 1-100 TIPA IL. 正55 3 也 110 0 3. Wit W 6 11; 1: 道。 0 b 11.000 100 华 b 63 FE 0

せん 10 1 h で、 1=2 Mr. 答 ME: DY は、いしい 0) ") 150 Ité. を作けすると見、 To-というない 1 1) 13: Si. 12 12 身に衣服 ALC: 113 2. ME fe. 北京の東京 1 1 2 2 17 (1) 世紀 165 日して言はし、司大地の 大阪信を En Ph -2 -3 1 | 2 W. 4:: 7)0 112 Č, 10 1 15 (1) WIS: 生には を消して A CO 180 77 6 加

10

i'.

0

2

11.2

IE U

110

/EL

7 100

世場

7

NC.

1= A.

73 1:

LOT 7

ò

想

(=

M

0

LL

1,

8

0:

W.A

明寺

11/2

10

1

b

慢

21

欠に 生じしりて

i i

此のなる母で、

-4克 (4)

泉州で、飲料を

これの

AU.

八此

0)

11

50

1-

一天にど

14

in the

1000

70

Ø

R.

佐とて

b.

1

1.Q. 7

71.

90%

111-0)

机

81/4 15

天.

\_SA

7 UX

٠,

1.

11

T

000 B

90.7 Ţ

Ú

「三」 教授家。# THE T 街人のな N.

X.

s

が見

M

13 ACE IN C あり。 水田田 1120 HE を記りる 1 10 姛 6. Sales . 0 111:25

成品 作な 果公 な 就 h 報等 成じ せゆ 尚 能力 1 勝 ほ 掃 8 衣丸 13 72 を得さ 是かく を以 b 3 0 ا 如言 彼说 7 彼か 3 果報 世は मा~ 復志 思し 念 神通力 に布 更に、 て、 施せ を得た 1 念が 自含 5 殖が 9 0) 50 意 世世 1 泥は 用為 館 行は h ひ 命を や、復、 今郎で Ī 8 識し に 12 b b D 未は 世尊え 0 0 彼か -0) 0) 我か 我や 善 往 かず カラ 業 養婦 衣え (: 藉 な 人にんげん 納を 0) 5 衣 T 8 なを受け T . 我们 用品 0 1) T 今は 治さ 用品 時言 13 ば、 是於 0 給 婦ぶ 0 女身 出あ 如言 は だ此 べき果い 3"

哉な 足言 往 E 丽音 故る な 言とげ 頂きる 200 世尊流 す 0) 時き 3 دې 世質な 我が , 彼か 却らい 引走 0 彼 天人 所は 0) て一面党 光》 施 0 玉女に 卷六 0 遊 通さ 掃 衣木 括言 1= わ 0)2 な 衣 住等 < 身际 受う 3 して、 彼 元 以多 取 17 0 て、 給 林 5 彼か 樹。 3 隨る 勝ようくの の玉女天、佛に 0 玉女天 意 関やだ 1 元のうなやう 照高 HI: のん L 11 放此 為た 6 佛兰 ち 2) \$2 Ha 所以 1-す。 L 慈じ 夜や 12 7 感念を 投り 到:: 华山 h \$2 0) ごく 生生じ給 を慈 已変 時 b 佛芸 欧る T -し給は 疆 所と 8 3 佛言 () 1=

0)

3

30

3

it

h

S.

5

四四 佛 法 三°宿° 歸°命 僧 6) 変に 過 一時依 + 廳 111 依 0 略、 す 活。 3 咱 5

五 大学 ·安語·飲 五° とは、 717 世がないしいの 殺生 一偷盗 ・邪

大规 請 品第三 一十六の 上

38

H

きでは

て

即なな

门意

言な

5

0

世館

の教を

0)~

如是

1

我们

責なが

T

達る

せ

C

20

即なる

三婦

五言

形がい h

なを受

17

12

h

時 T

> 5 3

玉女

天さん

世统

0)

共产

0)

養活;

衣太

弘

受う

給は

3

を見る

此二

因心

緑な

18

以うて

1

1

**昭** 

曜?

無言

11.0

共

0)

問題だ

(=

通流流

自らか

勝た

2

3

能力

はず。

彼如 け

0

玉女天、

佛は

を頂き 0)

那豐多

開き

るこ

かず

故意

如是來

受け

色はり

T

0

彼

天な

持つ

け

T

136

は

<

來

れ、王女天、

佛言

1=

語き

依六

法言

1-

歸き

依太

僧う

ですた

0

品書

依太

し、

復言

Ti.

戒言

を受

17

よ。

汝流

借さ (=

12

長夜、

大意

益

18

で得、大安樂

を得

~ ("

し

彼か

のまる

女天

佛をのけ

品品

と三匝、即ち彼處より身を沒して現れざりき。

HALD HEY (5) M 111 41 测光 UI 1 7 2 8 3 W. 11:3 0 1 11次 Č, 1200 , 0) がににて C 11:1 (1) がは T 1 7 -W. 2. 歴での X: 12 Wy Ę 773 MIL 326 1 वाह Mij p 花が E. And I () () The SE? 10: Tro 12 35% 1 6) 1,00 10 m 11/2 15. 10 141 -4 北京 in al した 话言 . , がい 11 Wic, 1/E? Mi : 1\_ h 1= - 11 Heat 1-扱い 供公 P. 13 世. 0 を 大・ ILA 56 空為 におくてんのう 0 石道 版 2 116= 11 3 (1) = : 10 意言 710 1 12 2 17.7 J'i i, 205 排言 18: Us -152 ET Ma 大。 L 7,2 (1) 011% (i.. () T 113 (1) We a 10 -المالية 水水 11 12" inj .0 11: " 100 m 1155 Py. 1 1  $f_{i}$ . 北 居( . TE! 3 1= 其。" 0 111 T はいまたした 10 沈ら 41 43: () 12 化 石: IU. iv 125 0) 1)0 0 13 水 32ª 11.0 111-林" 1,0 -(1) Tion 00 北思 465"

112. 4 275 l) 19-T. 1 1 Gof " 1111 -i. 117 8 3 no-116-[ ] [ ] 1 8 10 16 12 2 alt. 11 15 . Ži. - 1 111/2 JIE: L w - 2 11.5 是: 116 0) 如 < (6.5) 次 111 第二 -七十七 ... 115 政治 と同 12 祖 7 C 或は、 DOfi" 1、彼

古 1 E E 然にして・ 1/E th 볏 Di E 1 1 1 à. (15 文に al Co. II. 3) 5 10 n. 10

phi h 金7 F 600 -L. 1 助 115 景 (R b WY M: 1 all. ANT-1 OF-11" E 42 1. 115 1: 18: W 成: WY 8 6 100 過 6 段して 1 3 E: 14 6 T NE. 0 IS: ... 4 -E 0 Œ. -7 偏所。 2: 115 (E\* Ji. 40 JE. 0 03 に罪) To the dur 6 7F: 1 1367 8 (0) ·L: DJ. 700 U0 = H: 作: 24: 1 6. 他也 して MI 0 12 ilg: 1: dit" 6 Ti: 1, Mi 6 似-6 10. 初上 11 Will 1:: 92 -Li -10: NV. 753 02 日言 1.7.1 1.7.1 9 B) A 35 を受け N/s all'n 啦; 此 10 心 ALC: 21. 10 191-, 3. 111-3 促 星. 65 旭" 提出 7: 11. 1, 13 関い 5 15 1. DIK! No. 聚1 IE. 21-12 \\\alpha \tag{1.5 DUL 14 -Uj 0 8 'n 706"

受りけ 飲んにき U は 食さ 鉢は 到给 0 たと作な を持ち までも を求き h ~ ٥ 給ま を 已產 h 8 め給ま b n Lo 以 h 行中 ~ 來た と欲い 3 即ち三歸幷に五戒を受け T It 其をの 机 難だい 最い 乃に至 我を慈愍し 7 1: h 初上 0 共产 んが 汝がないという L 善生の 給言 9 爾等 0) 0) 訓」か 中なに 人に 村主 S 為た 0 を見る 関は、所謂 時き 85 1= 女等 満な 給き 0) 0) 偈げ 三歸衣 故也。 世尊、羅闍の 佛の語 ふかが 家い を説と 8 置き、 見をは 1= 故る 言とい 3 にしつ 共产 T b 9 h を聞 弁に、及び 善生村主 出い 12 T 0 言い 那 り。 即なな 村主 でて 彼か E 世尊、 樹下 3 0 ~ 己しりて、 是の時、 世世世 世尊ん し 家い 0) t 0)0 び、 女等の 質で 1 善生村主の 6 女なり に奉りて此 爾モ 到你 0) 起た 亚 手は 既き b 0) 佛にけ 五戒を受け、 ち 白龍り 時 善生、再び三歸を受け、及び、五戒 内信 1 已產 より 世世世 5 自意 是の時、 女人によったん 却に 世世 尊ん して言 0 尊な 0 金本は 安度と 言を作 を撃攻と よ。 0 て一邊に在 門の一邊に在 彼か 食さ はく、「 として漸く目眞隣陀樹 汝於 世等人 を受納 の七日 す、「 5 当さ しを過 善なしゃう 世尊え 世に長夜、 將て家り し已りて、 願力 り、嘿然 は 0 5 3 0 5 女より食な -教の 裏り . は、 嘿然立住 晨がある 大利益 とし 1= 如えく 至加 即ち女に告げ 世世世 b. 尊ん T 0 Fi 立生 を受う を得れ 時 を受け、 に至常 我が此 好がらしの 我り L 1: って、 し給 n , V りて坐し、 て、 政さ 衣丸 種の 食を乞 安樂 なを著け 食さ 百号は T T 0) 優婆 違ながは 食さ 90 18 ま 0)

b て、 既 那 0) 那" 時等 III 0) 婆 書語 世世 世世 尊 樹だ: 樹。 0) 門為 七日ち 下 0 門外 家 に在り に至れ を過 に在あ て坐 3 h 5 巨なり、 到 し、 JL 7: b 正念は 已りて、共 解だっ 5 T 嘿然 正知り の樂を受け、 食を求 三味が 0) より 復た め給 一邊に住在 起た ち、 2 七点 を見る 日店 衣太 78 多 經~ 見をは 著し鉢 給 嘿然 2 b 20 て、 を持ち 食 70 即なせ 北京 L 8 糸はさ 安隆 館 2 t 其色 ٤ h

鉢は

38

乞ひ 耶

0)

斯山

那な

115 (ii) !: 111 11 = E). 7:12 て、 1113 man. 011 [1] 111 03 乃言 ě. ふ提合所 13.1 3 K. Mt." 100 12 , ※)に 人 1435 13 - -1 账" MF-U EE; 175 のかったい 1 验心 1) 0)(14 但" [[]。 18 1 を受り 食! .. 多语言 生。 11: 1110 間語 70 1. C. iii. rī. 13 |"] 1 nje, 11 例表 4.0 00 63 jiji = L 10:2 1 An . 直急 16. 111: it. 0 1) ٦. 1 0 低 12. 0 111 我" 1011 を会 即是 少; 3 4 1, ... Li ا يال 047 111 6- 1 1/2 17/6 1 41 (: st. <u>i:3</u> -11: () /". | " 1 17 工程 21 100 0 - [ 所。 117 111 11: 3 . . 11: 1 % 61) ( 16 411 1 1 1 1. JE" -11/1/ 1:  $[\hat{n}]^{\perp}$ 71/2 1111 NA L de! 一次にか U, 110 持'0 //j -1111 跌 L 1. 1 11 1111 nk. 版 なら 115: it 11: 15 1 T 1 1 1/4

112

411-0 25 竹中 Aro Mit から 0) IE: 松高 III: 11. 0) (= 332 7 136: 11/2 = 用等等 Diff. 5 JUF " 71.13 Ü All C 食 E 0) 世。 125 E F11 11153 TIT. 到的 7,2 种。 别;2 受5 11E3 F. 111 . h 2012 L. 17 1113 = -1: 131120 输 TIM ? 0) HE 親里作 我!! 1. を過ぎ 1/2 1 4: (P) を逃 斜心 中時 を見る 7E3. b 族 け、三を 已意 71 NO. 见。 11.11 IILI L T 111 T, 66 15 汽沱 15 1 04.3 1Eto . 1 F.L. (I 100 to 10 05 ない 正 邊江 UJE 三二二一と名 p5 = 117 172" ---17 1115 111:11 /| = ill: 1000 T 11: M. () 11 (II: " (1) Mi: . . 3 1:. · i. () 60 4184 . 1/4 \* 7 11 0 5 157-16. M; 00 1) 1. をとい 14: 7, 、似。売 r . التاً: [5] 41.3 , 2 160 110 1011 1 1 . 10 : | " T 175 1/2 到!! () \_''r (\$1 1\$7 侯以 11150 ΔĒ 01 の電 11/ 15 1.2 区败 婆 11. AL. 人 9 50 助 红 13:0 61 N: () を調 11. 迦 111 T, Me 181 梨(上にんい)と名 4 4 14. とはかりと名 17 附質 01 -JE 55" .1 似次 MA Wi. 8 it's P31 11= Ti. ٦, ( 1,. 17. Mic 12 151 () () () 温室の 1) IL. 116 TWI ( () 13

彼か 白素 0 城し T 汝等 女にき 等 よ 11 当ま に長夜、 b < 布" 施世 世" を受う 便 利り 0) 益さ け 教育 已をはり 一と安隠 0~ 如言 1 10 安庠とし の樂とを得 我等等 違る て せ 浉; ~" ざら 373 ( 0 曼だ が放き んしつ にしつ 那な 塔点 即言 便は 1= 彼か 到你 ち 0) 计学 b TUL へに三婦 姚し 到い 妹は 1) 日にもり 五三 佛言 戒\* 語 て意 を受け を聞き 意如い 37 72 日は 法是 b ò に他等 0 是 食し、湿 0) 即ちは 時 世館

婦が人気 乞 < 筒 漸 b T 0 て、 0 婦か ( P 到する 世間 羊3 77 0) 22 慈じ 放為 羊を 提問 3 人后人 0) 中的 彼か 時を 佛でのけ 感え 子に 17.5 樹湯 4= 姚し に満た 世世 が 所に 0) 0 15.5 前章 教 為 雪さん 人后 婦か 世世 種じ 1-世世世 領力 人にん 有あ 煙を 向於 3 L 0) 1= 0 汝な 随たが を去さ 尼日 71 種は 0) T 9 故の 枸、 て坐ぎ 醉? 其社 七克 三歸五 べを去さ 酪5 陀器 を盛 日店 0) 世 1= 3 三流 七日ち 6 遠 樹。 已に 3 70 攪 1 所さ 2 5 1= かっ 戒か 時 でを過 Ti. 流 6 過す 解明 U) 5 L 至! を受り に 尼門 残い 以 ず T ぎて 脱だっ かっ 5 枸、 を受 T 5 して、 西天で 3 h の樂を受け 世尊、 17 . 陀在 11-12 す を出た とし、 す。 IE & 樹は IE 5 作: L it 念正 て、 嘿然として立た す 念 1= にたま 13 彼かの 必ずなら を見給 未は 至流 1) 正台 嘿然として て、一七日、 見にて 0 50 1= 知 b 告さ 婦心 , 3 是 樹の にち 邊心 に長夜、大に 佛にとけ て、 共き・の 邊~ 3. よ 時を 0) 1= b 三意味い 三味 下北 て立生 ち給き 门意 爾音 至: -世典 して 1= b 多 酪を受得し 0 坐さし 時言 給ま t よ ※空~ 2 言は 世尊 5 利り し給は 0 はず。 b 給ま 9年 起左 N. T. 益? 食さ 起\* ~ を得れ ふを見、 を求い ち にに随着 < ち b 脱汽 し已り 浙" 菩提樹 大大 8 0 0) 1: 是朝 で安樂を U 3: 1 50 2 8) 樂 彼亦 0 T 給ま なか て、 型 見ない 是 他 13 より 時 で受け 0) かん の時 食色 h 放汽 1= 獲多 彼か 者。 5 から 4== 0) ~ 共产 て、 说 為 著や , きが 婦 忽ち、諂ってん 我が 金 衣 め 0) 0) 1= を流 即な 閉かだは 所と 护 0) 校多 告げ 故る 此二 金ない 4= 日店 1= 安摩 ひた に。 世世世 至な 0) 路台 を經~ 6 て言った 質な 曲 酪 5 1= 已はり 是 を受 時を して 4 まは 到你 とし 1= 0 h 漸っ て過 時さ 一け給 鉢さ 6 b . 多 彼か 日をは

1. 7125 7) 3 作。 10 1 . 5 100 11: 強い 法と る H.L. 34 6 T るか」との如果、知言が (1); 所上 1= 東部は 知られた 一一一一 6 巴 6 佛と ... カラ が行づけ 小儿 757 ---足の如き 逐步 11/2 門。とは Mi る間 -1 7.1 神。 70 4 明音 , c 100 U) t 11/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · 1/2 · を 田舎 を記し し、(情を) 14 何是 0) 法是用言 600 3311 30

1

401; 初。 何。 仁 LJ. 决门 に指述行を 高間の心情をことに( に行し、口言心念亦 版 战 に名うじて 便 71, 、內外正 定 常 1) 温 100 門上海 に安住し、 9

にいたで II' 14 し、是を認識

1 方に統 á11 ř 3 [71] \* U.S 60 di. t i を北 ルシスというも (0) Mi i 0 3 前三七日は全・食嗽せず、自除 0, ∃i.

h して 酮生 油(0) 41 U) 介言 時言 Sit ? W: ::: E 61 300 1116 Mi 三 で、選り 1.14 1= -T 115 しいる。北の三味を 3161 地。 111-(三) MI 4 W. 1 . TE MR" 政: 他。 113 20 51.0 、国家 11. 111 6 地: 证明 2. 1= に、政は栄化 SUL. , ,. らく。而は 1, 111 生行 16

111 N. 文 US 1 100 冶 11: 105

14 .0 4 To P m·R F. 11 ij, HL . (1, 11) PI 30 陀 14. 720 phi ( ) 1 4 ·j.

C103 HARLING. 15 112 6 3 /L . , 20 11 P 20 72 .\* Z1

ex de in E 7. 90 11 - , 4 . -かられ 1 Tr. . JÜ Ł EV. 1 1 .1 E 107 M . 1 All Mil Ł

政に家生の、高生よう脱して地域 身を受け、成に衆生有し、 地 1. 事を受 1 () [[] \ 74 ( であり、 人与 を受け

2

- C.

化。

4

,

地

1

. .

1.

世でて

天

入身を受り

3

-

12

梁。

0

13

. L

ti

111

或ないは 有が 有あ 状ゆ h 生や 有。 衆生や 或る 0)5 生有あ 或あるか 或ある 120 6 13 0) 楽し 畜き 人間にんげん 衆生のう h 生品 生や 餓が鬼 生。 0)5 15 人后 よ 0) 0)5 h 別がん 畜と 8 脱岩 b よ 死し 餓が鬼 酸が よ h 1 L 鬼さよ 脫 h 死し 湿か して t 6 湿か L h h 脱污 9 脱言 b T 脱"。 T 人間にんげん 寄く T して 地节 L 人身 寄生 就? 生品 7 寄生 天是 1= しこう 4= るを受け 生 生 中的 噴だ す 1= > 1= 5 3 3 生 墮だ 3 墮" 3 3 , 有あ 2 有す 有あ 4 或はい 3 3 h h h 或あ 有あ 有あ 歌 或ない 或ある 或ないは はい b h 衆生や 生 . はか 或ある 或ないは 楽し 衆は 有多 楽し 有。 はか 0 , 楽し 9 楽し 0)5 0) > 0)5 人に 1 生品 生中 畜ない 人に対象 寄と 有る 館が 0)5 よ 児き 6 人气 より b 餓" よ t t h h 死し 鬼士 0 別点 死し より L 脱さ 脱货 t 7 L L 1 6 天上に生 て、 脱岩 T 死し して 天ん 還か して 館" 上中 館が b 退き T 児き 人にんげん 牛 館が 身ん 3 1= 地等 0 墮だ 旭 沙 る あるひ 受く を 或 1= 3 は衆生 生言 有あ 或るい る有き 3 < 3 0 3 3

に落ち 有あ b 0 天たかや 3 有あ よっ h b 或为 喹" L 120 楽し T 生力 地方 獄中 有多 b 1 天たとい 生 \$2 , £ 5 或はない 6 喧" して飲 歌し 生。 0) 5 儿き 天上より 身人 聖 受 Vi 、或は 瞳# て寄生中 衆生や 0

8

た 40 有• 30 11 存 在 0 意 容 翘 世 兆

臓, 順に 師山 爾音 子儿 0) 0) 火" 肝学 b 形を 111-4 F 或ないは 質を h 得。 を説と Ź 切点 諸衆 思《 身を 擬ち 人后 生物 朋党 0) 2 火 703 八息と為 外し 見為 生章 5 3 90 T 給 3 3 2 す 而此 训气 -有が 0 此 1 0) h 處し T 問点に 0) 諸見ん • 處 世世 111-4 30 或ない 熱為 に念著 閉り 質え 1= 中多 1 著させ 来。 すっ 諸衆 0) 生のう して 0 諸は 欲事 生型 来 等 天上よ 或あ 所是 生品 大はい 1 0) 三毒火に 0)5 著节 より 衆は 造 0)5 すく 生。 那是 12 有意 死し 加意、即ち常 言う有の ば、 L **b** 焚焼き 欲事 欲火や 為た  $\overline{b}$ せ 0) 35 T 5 25 惱等 増長しい 1= 以 天な 3 0) 纏 3 中等 T 故為 を見給 共き は 1= 1:0 生 17. 0) 日野ない 3 即是 精心 を焼き 3 ちい 動に ď 有あ 製なれる ろ 然人 自な 9 ちに 0 0)3 を生や 是かく を造る 如是 或意 0 -\$.5 如言 はい h 0

焚

天勸

請

六の

Ŀ

Mi. 12 1 (01) 四 }... }:: 1E 3 Z. (R ( 1 5m de: NF: 是 YE. 4/3 C) 大馬 L1: 1 1212 迎, Thi? . 0 fi 11 (1) 07.5 ph s 111 12 180 6, , 1 17 E 6 112 と次丁 50 3011 1111 11/2-一次 . だ 11 113 Mi 8 2 W 10 1 0 W. 1.2 III. 3 . ) Li: 13: . 1 113 100 10.5 (j 5 115 112 11: THE LEASE 165 \_) があっ、 とうさないは 11 名づく 10 心心心 411 と名 1: 022 1110 11.5° ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) TEO TIS 17:5 ep: つなり、即ち一切度に、大利 -1 1,05 1, 4 10 13 11/5 我たかく - 33 - 133 を出れ D -١١١١٠ 1000 進品に 是完全 The Land 無記 们<sup>5</sup> には D 0) 1/20 T 00 05. - 1 学 18: . -. MI) 沙兰 2° 11 1° 93 0) 1115 51 後 112 1 使かれ 10 dui ? 1--5 - , 100 101 113 122 が続いて からって 11 0 111: 10 て火 14 18 NES 11 -- 10 1 1 An's 11 6 人 الم 111-00 With 4 と為 北にし 11117 1 Sc. 1115 13 11:0 他所行 たいで 1111 Mi . 25 7 . : 100 温が初 ( ) -はない 15 De. 111:42 にした -7 - \*\* -; 12 生なれ Mil الله الله サナー 15 1 1111 岩がし にお 1 N.A. , ., 3.5 11.0 115 to 所は、即ち 16. 11 子で 极 2 治りたりたから 1.32 北京 usti. 120 Mis. 111 地方 身上 73 - Jul 快点 Wing. を受 ( 10 1/2" TE. 1 规范 大きな 11.00 と名 1 MIT T 制造 113 41 6) こうないないなかくしょう 一切の書いたよ 17 Mil 00 加言 ck. 4. 沙沙 n in it ik. 7, に が: 加夏 II kie -3 (j) (j'5 した はんずやうな 1150 115 11-1 100 mm 明、たい、一 川道し 115 温度の · 指令 -; 4  $\Rightarrow$ (2)X (2) (3) VI 11,20 11 . 1 以 人们り しという 7 -0 1013 01 00 dir: (E) 11) 1月2 143 MV.S (左 ()()() 是 [1] 102 -6-1 10 11 行を会 ţ, 111 5 10 27 27 4 6 11/22 11. - 61 -. W.L 0 0 774 3 0 112 40 , 1 71 也 -11 后相 177.5 J. .. 10 WHI 2 111. W.2 Sta.

## 然天勸請品第三十六の下

等 切らし す。 處的 の法法 2 て説 爾を は難 かと 此 を證め 如言 35 0 0 の虚し きっち 離 0 時き 疑 見 せし 3 , 世尊、 3 道言 はり 也等 コカル 一门 50 mi 5 む 羅ら 可べ 拾节 共言 す 是か 寂っ て難きを、一切 歌 那。 250 の處とは、 0 滅。 可公 生。 1= 無な 0 温槃な らず。 諸衆生は、 は視見する能 住等 かっ 如き念を作 h て、 50 り。 無いいます 所謂十二因緣也 0 著處を喜樂 但、杂生輩 未だ此 我、今、 邪 が道、減盡 給ふう はか 處、不思議道 0 0 事は一阿羅 法 我が 是なの 唯於 すっ 18 O 心意 避せず 佛にとけ 1-1 所證の 如言 T 餘無く 也多 337 那。 因線 多なな み能 等 (處と言 0 我的 法是 0) 徒ら 法 や < 73. 師 9 愛が 78 知し る 有あ ふ所 處有あ ぶ著)に が放 將 3 此二 0) 3 我们 染處、こ こと無な 0 T 0) 交流 一いっ かと 1 著し、 法甚深 りて相 心なり 他" ことこと T に向款 ( 此二 < **페** あ にて、 0 巧智に 見が難だ 拾、 從他得、未有 つつ の、 (原 為於此 ある住 かたいふ、 阿。 羅。 < 刊 (文) 义 邪道 能 知し < h 我们

Alaya) 處。境遇·地 Ü 己の身 位等な な置き 现 在

し

微な

なをし

て此

盐竹雕然、 人說、而 THE STATE OF 昔未曾 世尊、 345 處 如是念 自 涅 道

ò

得大

3.0

人で

說

方

らざる此事に於て、

心に自ら辨するを為

1

即ち偈

を費き

3

83

h

20

剛等

0)

時

世尊

,

是での

如是

<

念九

じ巴智

b

T

8

告より未

だかっ

T

聞

かっ

ず

でないから 此二 57) 法 护 このよう 0 聊為 耐心的 力证 Tio \_5; ~ 2)3 ľ, 0

諸の欲・強・順志の 性態に流に連 が、 法に強は 111 h るること、一切象生に此 机比工 ide ERE S ( ) 117 6

114. 受け食器は見知 しなし、彼 00 紙以 Ui 区。 0 2 D: 泻 رالن 0) HE? ( -

C,

,

uj

3

MF

67

AII.

(

1 -

- :

問告吃。 U3 在就 hu 1 樂了 なる して、 是以為 他に向ひて此の法を説くことを欲し T がに、細胞 此此 (1) 北京 U) 46 11 見。 已: 1111 - }--0 其;\*\* (7) 13 r 心。 15 14 10

6 11 to に、今取 11:3 知 3 前 做計 Tito ( 1: 1 MILE [...1] 道が見る。 di 出者に住む んと欲言 -4 肥 U) 法法法

7.32 娑婆 変性界の主、 大龙人工、 11.15 作"作" 1, 1 世" UI 是T 加丁

孤

知

71/2 11)

1/2 10.

MI

Mi 711

道邪見

1

100

TI.

心 3 O がそれ 行い 加加 今日如東・多 仙 182 , ~ るを見、知 1 -る [0] 9.0 Ċ, 陀阿の他 当時に、 23 3 1: ò 度·阿維阿 E: 大徒官 心に包含さし らて、 ip! 1 :三花三荷陀 ル、の 身を回して気下し、 で臨着を原染 加き思信 Uj 、旺に是の如 を作しれ、一地の I. 统" 法是 他 行 1 NUE ::" E 祇 10: に至り、信見た頂地し、却に 0)1 10-2 界中等 法實 13 す 0) 15 記言 諸衆生等に以 -117 し、成 时上、处天王、 5

14 H 法 1 44 (原文) 原文〇與今千苦 -17] 前即 MC AN 100 11 \* W 此 4 ti 31.5 1 法

()

A. de

加 视 原文二 為後 36 蛝 10 ß. × Œ. m 10 W) 11 00 'n

IJ

[79]

に寂静に 説さ b 依さ 法法 T 有る in: 面的 る 法是 57 住等 多 ま 開き ~ 0 給出 阿5 1 カコ 現けた 蘭着 合学で 3 2 英な 3 カラ カコ 1= < して 入ら 放める n 壞 佛に < 0 し、 諸衆生輩 唯語 h 自然 と欲い 失うひな 向か 願。 ひ、 娑婆世 1= は 温は 損減 佛には す。 あい < は世世 説は、法は 5 す 今は 白素 0 塵垢 您: 70 樂 世世 T 少くな 恋じ み給な 尊之 し当さ 大姓天王、 悲い は は うくう善 して はず に如來 3 既す ににかく T 諸根成 説さ 0 我介、 法是 0 03 哉なか 為九 如言 たま 372 め 熟り 世世 無いた。世世 尊ん 1= 無些 し、 Ep 法是 ~ , 法表 0 03 今に 法寶 を説 結けっ 願p 9 此二 使し は 1= 4 物詩 微す < 12. 真ん 0) 證上 世界かい 薄 13 世等な にし をう せう (F) 得給な h 修ら 0) 一切杂 て、 O 0 加沙 法相 陀 ~ 利为 衆し る を證知 根元 憐れた 生中 に 生也 はら 化 見をは 爲: も す T 8

日をはり 111-4 尊ん 復 今摩 更ら ⑪" に 國 にたち 偈U を以て りて . 衆生 重っ ね 0) 雑種 佛に の因為 前 を説 て言い 3 は 5

-

T

15

3 多

得

~

かっ

6

8

~

0

爾芒

0

時

界かい

0

主。

是

0)

語:

を説

5

王

修

伽。

腔·

(Sugata)

善

逝

稱

給

T

先 づ 甘がんる 妙法は 0) 門を開 3 8 然か るののち 次し 第二 たに清 净。 說5 L 72 さい ~ 0

如 人須 弱 のいただ にき 上 らず W ば、 豊に能 1 世界な 0) 邊分 を見る 3 を得れ h 0 大震な はす 菩提が 0) 道が をきた 1-成 U D

速力 法是党 上的 b Ź 智的 眼灯 T 照で 5 し、 群 盲き r 引導 7 苦、 を 離な n 8 すっ

一切が

0)

歌的

生をう

悲り

感え

して、

世季

疾

<

此

0)

樹は

開光

を捨ず

T

通為

( 83

世に

遊

行

し度

1

+)6

~

50 己利 70 得大 7 天 人 E に勝い 22 古される 70 温さ 日本 h ては清 凉 723 得さ 給さ 3 0

增多 3 善根 3 て、 清浄法た る彼岸 1= 到り給 b 0

三界。 1= 3.3 -11: T 世第 2 一治: -33 U 修羅 13 1 礼 ी। हे E. (1) 1/1 1= あ 3 ずっ

は、世代 がに 悲思 1 11:3 15 仁个家。 4: で拾て Ju たこ 7)5 - 37 111 6 ず

pri 2 动力 13 次: 00 150 ごより で具す -る人と 0) 7) 3 た 清節 唯記 を被 0) 込能 311 D < くい話しのる 所謂 謂夫人等 0) 含心 を度す 0) 世" 13

九

含識。

心誠

720

有

-5

5 6 かららら と戦闘

00

有情のこと。

諸天及び 世分 に位 値に 人心生 -5 Mil: に対除 世上に、 - 4 授与 心。 にし、 MI 密法門を 17 くは彼記 源 0 源: 2) と欲き には 依處 3 作" 5 72 からへ 0

Mi を世 行今日に成す 速に説 370 で彼等を 退かれ L 3) 12 にはふ英 はしの

(1)

-[

7,13

h

4

0

111-说: 改は他間 WII T きは今見ゆ 及記 るを得 自即 たり Vi 宋: 即是 岩。 歌りて し是 0) 世等 41.5 から 知山 足を頂壁すべし、 6 ば

15 父母男女等死 已: T 0 份法 L 提点推 机: なる 3

1

して

U)

彼等は iffi a も彼か 未完 0 10 合作 i, 0)-なな問 11.5 を受べず 作の、 . 赤! 廻り 兜车 1 天 て彼 t, 0) 源に 人帯を哭せずし で下生り たまふを、 0

5

是の 故。 2 10 14" ざる無量動なり 1 "个世分 に記 ひま よつる、 度視人の脂味を得た 多時路 を失ひしものを今化して収りたまへ。 るが 如

. . 1

乙

H.

秤人

720 111 .

( )

[m] 弼

修 111

縦 0)

常门 i

ル交 3. 11

つつありと

信 帝 帝

る 士之 地与 0) 水きの を得れ 12 3 如是 し、 唯た 願為 は < しか 世世 算法雨 18 降台 む。

過去 去 0 1= 諸佛 怪情や 温n 0) 法有 樂法 に入い る h こと 72 まひ なく て、 三たぜ 是の 0 正真の 諸聖 法是 200元 を説と を行す カコ 2 3 3 無な B

领言 なは今亦是 n 加き 羅多 和は なり 8 能 < 無智力の 0) 諸衆生を度し 57 から は h ころろう

03 の清浄 眼 なん 開め 126 当さん 正道に 途之 を見み る を得れ L 8 72 ま 0

彼か

諸佛

2

殊有る

ること無

衆に善法を教

~

た

まへ

今やや

田宇言

至

9

n

0

0

邪や 見次 0) 荆江 棘 林に 入い うて . 應は 純直難險 0 徑み を示い i 72 +36 S 1 し。 此るの E 乗じ

世で to 引流導 衆ら は坑の 9 3 3 1 喧" 0 111-4 4 算是れ h と欲す 13 50 又記れ も、除 < 人にはこ 方便是 は悉く 8 T 發馬 濟 意。 拔 を教 す ~ 72 36 能力 はず 30

る

る

-

2

0

已言

n

ば甘露を得ん。

.

今時日 1-至い 3 8 願 13 < は解 L 72 から るふ英語 n 0

聖と共 0) 出版 72 世記 るこ 但无 ٤ 調あ は ひ 彩· 姚: 劫 23 1= を 专 期= す 今点 日忽ち ~ かっ らず。 大道 猾な Bill L は優島道 遭き 0 0) 値あ 7 難だき 如言 Lo

に精進に 於って 力为 SHEE 邊、 身體推出 版に T 衆相ち 11.2 1= る。 2

だ説 世世 是 カコ -3-0) 31: 10 70 13 成就し 验证 INA 治る有 來! b 3 T と無な 3 所以に今日自ら 金ん口へ 終 1-度し記し 異に 18 9 Him 72 7)6 30

天勸

請

PI FI 第三十

六

[0] 施と課す。 種 檀 あり。 11 檀 那 贝卡 0)

t

1, 精進力を起 たまふべ 兵人 0) 明等。

H.F. t 16 in: () を かっこっ 古て正法 語りで 1 心能 新言 きて . \ 0 faji 佛の大賓館 - j. 明 i 10 を順は -31 -はく と天鼓 11 速に歴 U) 913 ° 3 から 如意 < il

2.1 ごに似 11/3 法如言 hi 115 745. 示が法然を置 を渡れ りた きへ 37 b 水に 楽り に無い 11:0 の没法 0) 楽し 17-6 を導く 0 を須に を得 Ļ, く之記 1 を出記 2) 少な L さい in だい , 5

~

ば人

0)

伏()

4)

明ご得

7

,

持以て他

でも富

まして

獨にて用い

ひざ

13

加三

EJ. 13 1 N 侧\* 利" 世" 根表 111-" 0 m; 館 7455 10 1: NV. 1 111-2 世は、梵天 11: 11 03 (i) -UJ. り、或は発根なる有 無虚点を得たまへ ... 1,5 101 得: 思を見て、心に恐怖を生じ、放 王沙 5 11 - 11 - 5 -T.V. () じ己って、諸衆生を 例を聞い は、 0 議院 物。 MI S は 池·分陀 き已り、衆生 < 生。等 は衆生の 0) 利池 , 見合言 心地なら 政治 為" 017 120 内意 以て成就 寫" めに分別 3 に有る所 1: رش 3 0) 13 世。 松。 河道 して、 して宣 (= 6 に生 0) 或は常楽世に、 慈悲心を起 切: 消化 道な 12 1 て、 にきは と配し見き -111-0) 111 L 10 如意 に増え 亦 す 政は他生 1) 111 以是 なるに、成 を以て、一 近 4 梁: 1

水等

12

1)

\_

政作

137

優鉢靴·分陀利等、

水ではい

でて開放し、水に著せす。

是の如言

是官

hin?

il

-

兴:

[14]

大和

11

して、然

73

後

水

12

づべし。

政治

1065

11

かだ

阳

利等

J. Fr

in:

波性

जा न

160 2

料に拘り

4695

分

が陀到等、

とに地より

生-

じて、

未だ水に

His

-

-5

11:0

0)

別な

1,

て治

して未立

~

青に

1

沙

MI

1

池。拘《

(1)

或なな 世世世 命に 根 73 眼光 る有が も T 諸当世 9 或は化し 開けん 0 一切衆生を観じ 易き有 5 或は得道 給な しし易い 世世 開けた きあ 1= 生じて、 6 是の如 世世 閉に く知り已りて、 1= 増長し、 或なない 梵天でんのう 利り 根流 上に向家 3 有为 5

大だ たたん 天ん 王 善 ( 5 一部に聴け . 我今世露 0 門を開かいる かっ 7 欲す 0

多

きて

まは

若的 は聴者に 有か b t 歌ら 喜んぎ して來た 9 至しん に我が 説はは 0) 3 300

世等、 此二 爾を 是 0 0) 隣然し 法是 時を 0 を説 因公 ただ 天、 彩泉 て我や き給 を以る 是の カラ T 3. 為 1 心にる めに請い 6 語 を聞き 歌喜を 須は を受け 伽" き已りて、 陀は、當に此の法を説か 生と U 72 b 是の の説法せん 頭の の躍充温、 思惟を作 自らかた と欲い す、 んと欲 し給ま 如豆如豆 3 る能力 ~ L 來世等は、當 73 給なべ が放に は ず。佛

處

不

蓮、一

如我

意

知我 說

(原文)我

今

於

先

初

法

體

而 作品

證知

不

優陀羅迦羅摩子

時も 禮 世なる人 園達する三市、 の如う き念を作 佛芸 し給な に在 らて、 ふ、(II)。我が、今、 身为 るを没し T 现 先初は せ 3" b 0 説法處 20 に於て、 能 5 違な せず、一に我

0

前

に師

事せ

る二仙

人

0

ka-ramapatra)

释尊が

成道以

爾芒

0

頂為

0 加言 法に を知り、而 して證知 し已りて、 我を惱い 33 # ざら h は誰だれ でして

應 長等 0 優だ 成就 時を 世季 雞s 迦" 羅5 11:0 摩· 0 子し 0 に於て、 如言 かき念を作 洪老 し給は 0 < 塵垢有 前き 2 1= 對流 して、 三三、" b 雖い \$ 2 先 0) 優陀羅 つづ 諸のある 說為 で答な 迦羅が 便に を 結薄す 摩 すべ 子し < し。 は、 根 心巧智智 彼か は れ能は 熟し し智 ( + 速に疾 應る は 利り C 73 < b 辨べん 我的 0 が法を證 了地 今は

3. 2 600 ME! i) His s nF. -1-但是 所に 70 例 内等 PE" () 遗标 存" 17 C 11 冰点 Bj. 原さ 13 11 5 是常 \* 1. 世分、後、是の 0) 6 命終已後、 加直 1 不はや 便" 기: <u>.</u> 글 70 E. 1115 惟記 非=> 原 想天 子 T 是 言 沙 念に 如言 に生き 1= U) 見為紅 13 るに 何二 用字号 < 進: 已: 9 100 ... には 他。 1: たらっ 6 生物 迦言 治さ 維。 الدر C 質に、 摩ュ 心に Fig: 1: 7 時等 優陀摩子、 0) に、 my à は、 智等 ~ 命為? 見以 37 心心 一たたた 世行、復 共 來意 生に合いない 世" 命やうじ 有さ 己に 非" b 4:3: 心に、彼れ . 35? 上出 制多 经 是等 01/1 巴克 (= 1135 -11: 10 4E : 如く念じ給 1= 茶品 七号 1E3 非想天の岩の 1: 5 智見を生じ 8 1) を経 世尊、復、 2 ... .... 12 理党 (i) 111 . b 1.0 C. . [ 八萬 Him T 1: 现以 11: 4 だすし 思天 14 - 11 千大: 1=

T 1 400 2 0) 111 30 -50 W. () T 促药 後、復、 経ら 何等 が上げる 1 1 生意 1,2 i 31:5 がはいた 射きの (Es 時言 3 8 世年、心に 彼に 命終して後、过 物品 見 を生じ () 7 10 FAT , 1 11. て、 1 1 IJ 116: 115 11-2

17

1

色外

じ、 \$2 E 報等 b "派 理》 C. 政! <, 130 復 18 空 5 -後。 严.5 吗" 何() 復。 那 け it's 行 ん。 地。 11-DJ. し 11: 彼如 7 1= 12 後。 便 7) 6 ME 1:0 EE. 受け 常っ 也, 13 43-1 陀器 1h 理身を を知り 當さ 1 に彼か 311° 丽音 Tife: 277 = ò 0 得包含 原子 OL 价值 0) 時為 明 ~ 一命を殺ち るや、 1, 世になた 世。 0 空 何" 心に 病, 1 岩 0) 彼: 明诗 - -べし 心に 歌出 で受 世常 智 11:5 见以 有 思惟常 或され 11 6 心: 大利 4: T すい 0 1 1 後 . . 復出 11. 他 阳 L 彼如 0) 是( 水は MI. 16 U) 陀 边 状。 人员 边 生。等。 16 ka : 1/2 HI. 14/12 III, · j-100 0) 妙等 子 他是 11: 1= 形 驰 說十 14 h 112 到!! 1.42 11/20 1位。 念是 を拾り を。 行; 身人 10 1 1

すっ 法版 0 優5 20 陀だ 雅5 1 訓が 70 得本 維多 壓 72 6 子し は、 h 1= 我的 は カジ 即李 是かく ちは 0) 應 如言 1=+ 37 速なか U) きだ 法師 此二 10 0 法是 計 を < 避す な 得た すい 3 0 多 岩 得大 し優う 72 る 陀岩 ~ 維5 迦維が 20 際ま 子し 1= して、 0) 如言 37

世世世 法法 世 爾を n 0) 内な 肝毒 時等 IL'S 世録れ 我や 是か から 注 0 復 如言 1 < 違る 是かく 思し せ 惟る ず 0) 1 L 如言 我们 T 1 を煩い 念じ給 其も は 111 5 L 2 羅ら 惱等 -影響 ま 我か 3 迦か n す 羅の 摩種 今中 て、 誰た は 能 0) 極巧 1 + 為た 速冷 8 智与 1=0 1= 記念 疾と カン < -聰明 我り 初告 \$5 め 細言 法 T 心にして、長夜に成っ を證 此二 0) せう 法是 ん 70 説と 20 かっ h 爾辛 0 我常 就 0 時音 0 説さ

3

少艺 0) क्रिक 所に指 0) 0) 邏5 如言 法是 迦か 1 多 垢く 思し 間 羅ら 有す 1) 惟る P 摩: < b 摩 種は 3 8 を出っ 念力 得太 雖い 0 C ば、 邊元 已を 0 だして 1= 結薄利 世上が h 共产 給ま n b . N. C. 2 時 は 必ず 初時 根表 5 8 13 、『彼" 一天有 て此 . 3 速や 7 しこか 0) 知し 0) b 疾と 法是 b Bul 5 • < を説 給き 羅ら 身的 D 2 避ら をかれ 應さに 1 < 訓! 3 ~ 羅5 我於 し。 證知す L /验士 て現以 今は 種は 彼が 姓や . ぜずして ~ 音言に は、 若し、 L 昨日命終 3 彼如 我が所 世なん 0 世\* 別かいだ 質な

> līma)。釋尊 M. 1001 阿。 一仙人 羅・ 選• から 0 凝• 成 摩• 道 以 Aradaka-前 に師 事

35. 1) 第三 不· 位、 用· 處。 非 非 II 想 天 無 0 色 界 下 四 1-天 あ 0

預する 0) 0 12 0) 時と 時る b 0) 時等 \_\_ 1 世尊、 20 世世 質な 世" 算 源流 爾等 内心心 復活 0) 時 内 に智 是常 心心 世尊、心に智見 0) 0) 0 智も 如言 70 如言 1 見けん く念れ 生品 3 念九 て、 T U C 0 給 給ま 不 河あ 2 2 用處 維ら な -不不 選 生力 [m] s 0) じて 羅 用處天の壽 詩命に 0 選5 in s 此: 和ら 處 は、 邊る に 羅。 邏的 何中5 此前 命 迦か 9 が終し より 8 多些 維。 六萬三千大 原土 命終し 7 和電 姓等 0 高 して、 0 限がたりや 用處 昨日命終い 劫 邊際 何少 り言い 處 1-あ 0 生 命や 終せ 生い h 12 73 を受う ez 75 72 るを 不是 を 3 PO 老 it 知 知し 12 知 5 h 3 給 6 12 かっ 給は 2 ま 3 وع ひ 0

姓

勸

請

第三十

六

0

0) 時等 111-源意 0 内に心 如言 < 智5 じ給な 見 -30 . 洪帝 [10] 5 0) 温6 Jul 5 退 継ぎは、 の、不用處し 不 小用處天の の命終已後 命終已後、 说: 復差 何處 に飛 1= 生 4 るなら 沙 1:

得、 見は 調け 1 [AT 5 思惟。 法法 8 雅5 選6 進い -[ 我が し給き は 1= U) 時 inf s 0 TE. 派言 無也 是か 1) 731 ill s -[ 0) 法學人 . 如是 0) 则多 Mile S 33 0 117:5 正と作 妙为 进门 地等 鳴り 法是 地。 () 11.5 王的 10 0) 1= , 間。 t 王的 汝言 b 73 درد t [m] 55 すっ を得り b 3 羅 命為 8 -5 逃" 命を ) 若も ~ ~ きを知い L 43-10 經 彼かれ 130 3 學 己後、復 25 和心 我が是の 後, i) 0) 姓よう 给言 0 大流が ~ b 空: 法法 的 附<sup>\*</sup> 何然 就言 15 より 1 0) く人身を受け 生を受け 111 3 PAR" 0) くを得べ 時等 -5 3 世等 金加し 一後、 たら 10 6 \_\_\_ 0 給き 20 h 大に失 15 -31 h 是(0) 12 O 制÷ -的产 此 U) 應言 ふ所有 如意 の時も 時 處 12, 1 速に疾 念点 世" , 世党 i, U 9 T 行は 0 < 内: -11 8 此 The state of 是次 ILN: 地 利" 其の 0) 0) 0) 0) 法是 如言 归与 73

でするを得 ~ TI W 3

少坛 日に 0 法輪 शिश र 根熟 我がかが 0) 少艺 日子さ 塵ん 12 専で 順な 利為 111-4 薄佐 智与 質え る 亡 して、 大は利に利 を妨害 利り 是 红5 優い たらの 0 我が今、 金で 思し せざ 惟為 彼常等 3 を作な b 0 初説法の し給き 我がか は能・ 爾<sup>を</sup> で書行 3. 時 高い . 時に、 我の最初に法輪を轉 1 世の気 在るや、 111-4 間です。 我を悩まさず 是の如 我に承事 何等 く思惟 0) 衆生有 , C 1 し給ふ、『五仙人有 て、 III 2 h h も能 て、 0 彼等五 說 くすない 身清淨に、 く所き 0)3 仙龙 に変と 妙法を受くる < 並に皆清淨 我法法 少塵少玩、 90 彼\*の 10 證為 五三 諸治 仙だ 1= は、 して ~ 使し 我的 告? 應言 8

に我 L る 20 وع 1= 違な 是 13 丽 3" 0 0) 時等 る 時等 1. 世。 世で 我能 淨天眼 復點 今は 是での 應きに 0, 如言 人に対 彼の五仙 < 念じ に過り 治言は -3. (-0) 逃に指 7 彼等五 を以ら て、彼 b 仙龙 . . 初告 今何處 めて説 0) Ti.= 仙光 を視み 法法 60 カコ す 給ま 在为 ~

> 一 ・・・ ムリカダーヴ のベナレス市 のベナレス市

波•羅•

<sup>椎</sup> 標・ 城・

ふに、 今にち , 彼かの じば解除 城で 高ので 可施内ない に在る b て、 經歷遊 行 4 0

爾や 0) 時を 世等な 多た 小さ 0 時等 に随ひて 任等 L 已在 1) て、 菩提樹 より ※なって 波羅の 際図 间部 ひ給ま 桐が有が b

説きて言ふ、

今命終し 世世世 質な . 羅5 T 子し 天人 に能 1= 在为 3 かっ を知り 2 と欲い b 心にある。五二 0 验 心ん 们艺 を念じて -共老 0 所生を視点 彼に至 らん と欲 L たまふっ」

妙

法輪品第三十

七の上

h 礼 1= (1) 安なが 時も でとい きにく 0) 很素 0 日宇言 6 8 今日、 應 主 --5 佛る 形 所 食欲。順志・憲等ありて、一切 魔上波 沙地 り に 我的 何、佛の 主作 6 å 们是 日でに、 走た 已な 0 16 b 汝は情愧無く . --عال = . 世会院 無上至真平等學 0 側にけ 菩提樹 , الله الله 门意 を捨て 1= TES 7 光に 未出 112 l) 1105 て意の だい。 て、 道を證得し、 3 を知い 尼加 . 6 Ni.z 所行 ざら 1: -3-. iv 8 行いたに随 0 5 と欲 汝なない 北なな 一切の邪徑、悉, 1 Gr ひが し給き 世代 光だ時 0 明詩 2 ادري を見い 我を悩めた 我を惱気 順語 的事 13 く特務難して、 心に < 0) 明等 12 -13-と書物 7 んと欲き 川され る。能が 計二 を生き 1 13 2 0 波の元 開は ه مد 1: 正行が 03 0 16 b に告げ かれた 3 0 0 ふない 我能 18

得たるをや。」

間を 0) - 113 時等 机 世" に到記 in 0 道樹 0 梅花 0) 組み 下岩 より 6 、安座として、行 起\*\* 已り、安岸として、漸 れきて純(玉白の 洲 行きてい () 陀私演 反 旃荒陀 製の 羅等

【三】 優波伽崇(Upak max) w

Wis 彼 T 11/1= 派 HIL 0 113 东 相信 家婆 る 流 1 0 一一一 中に至り、 In P 後常 喜び 0 , たんしゃ にしゃ 佛艺 樂 T 見\* () み給言 がんかう 1 からか 其:\* って、 ふ所言 路上に、一乞婆羅門有 回程花器、路根 即にも 是語言 の佛に白き の法法 1 して 120 2)3 だけないろう -3 112 130 nるを見給! 3 1) ---< 侧章 9 仁者程法 -(1) 仁治 時 3, U 祖曼、身 世章 優波伽, Milj U 110 質にはいい 加加 是記 皮膚、 45 快好清 此: () 7) 2 116 為在 しと名 -5 個を以て、 部がにして、 -; 誰にしたいつ S

我们 Ê 10 EW. 111- 00 illi ! を降伏し、 和和 0) 智を 成就具足し 諸法 0) 中的 华 著 世代

1 切。 の愛い 0 網維 を脱さ < 他左 の為た めに諸神通 を説と < 是故に名づけて一切智と為す。

我今世 朋? 0) 供《 を受う < 3 に地た 8 自じ 在 1= 無智 上尊 を成じ 得为 72 b 0

一切が 0 天人にん 111-4 界中、 唯為 我能 く諸の 魔衆 78 降台 せり

り心清 浄 我们 打力 3 無な < L して 解 内言 脱岩 1 自覺 13 を得、一切に 世間更に與 通處皆通達 1= 等以 1 證よう 便な 30 可べ なく 3 所きの 0 天人中唯か 處已に證 我的 のみ獨尊 知 なり

安中 h すい 可き處已に 安了 女きを得べ たり、 故る 1 我な ながら て世尊上 と為 すっ

T

0)

我们 ほみだ 111-4 開光 利, 在あ 0) 水等 亦復爾 に在る b . 一切世 復水中に處在 の汗す所と為 すと雖も らず、是の故 丽龙. B 水学 の治す所となら たに我に を称り 3 佛陀と為 る 如是

0

1=

3

6

T

す

彼か 爾· 0 婆羅門是 0 時。 長老瞿县、 優波伽 に報じ て言言 摩婆羅門、復、 仁される きはく 彼に至りて、 -我、今、 佛に白し 何事をか作 波羅際國 て言意 さく、司長老瞿曇、今、 さんと に向はんと欲する 欲し給ふい 世館、 何に去か 彼の婆羅門、 更に、後、偶を以て、 h と欲し給 佛に問 2 向うて言

優波が 摩 手婆羅 。 門に答へて 言まふら

我今妙 今妙法翰 を轉せんと欲し、故に彼 の波羅捺 b

爾老 優波伽摩婆羅 0)5 来 を悉く曉と 神門、復、 らし 8 これ 一世露鼓を撃敞するの 門なり

四 MY. 做 計議 (原 文 鼓 图 瞑 聚 牛 悉令

佛に白ま して言 さく、『我が意見の如 くんん ば、長老瞿曇は、身に 阿羅の 漢が

0

を得る 烦悩を伏せりと自稱す。其の義云何』。世尊、復、更に、偈を切て重ねて彼の優波伽摩婆羅索等。 ぎょしょう

に答 って言い まは

應に知 3 1: し我諸怨を伏し、永く 一切の諸の有漏を盡し、

世間にお の思法を指述 せり 放電 に我稱して真正質と為する

IIII . こで得ず () ili t きて -3.

楽の幽腹を 何言を か怪い 見為 む利を得 て慈悲せざら て自ら養育するもの、他を増長し利益する能 んや。得道他 に勝き りて共に分用 す n ば なり 13 さら h

自ら地震 手: 自ら彼岸に度りて没溺を見つつ、若し に自らい を得る **計露薬を執持するも** 1 つ貧窮を見て の、病人有るを見ば與に治せ 、而ら他に施さざる 抜っ 能はずん 13 是智 ば善人に にます。 さらんや。 非なず

> 7. 1 113

(原文)何怪得

福 北、

训

M 遊 11

10 10 11/ IN HE

他山 13 JA. 利自

分用

る可べ 他らの 3 " 野為 野に必 光明を作 を得て行かんに、彼の迷人を視ば應に数示すべし。 して、 明盛なるも著して我が心に在らざるが如く、

亦是の 加了 法の光と作り、此の因縁にて亦著したまはず」。

大意

丽· て東に向ひて行けり。 0 優波伽摩 序で婆羅 た門、口に唱へて、『長老瞿曇』と謂ひ、手を以て牌を拍す、道を下り、佛を

を得 乞言婆 羅与 0) 門為 時 8 h 彼此 為た とす 8 に一天神有 1: る 利り 35 校点 金。 を作な に、個を以 b り。往背、 3 h と欲い て す 舊。 彼か る 0) 優う カジ 優う 波伽 故の 波片 に、 伽力 摩婆羅門に告げ 應主 安樂 婆維 門と、 を作な وي 身、雪で h て言はく、 (とする)が 親傷 故に、 12 h one 無い。と 天神、 ただい て解脱 波 伽沙 摩:

「今無上天人師に値ひ、世尊の至眞覺を識らずして、

邪學 見赤しる 體な して何い 1== かい 去かか んと欲 する。 汝當に苦を受け 未 7: 期ならずして殃すべし。

ものなくなんなためなんくとく ままこれない しんじん しゅうおし是の如き調御師に逢ひ、之を捨てて供養を發さざらば、

手足は汝が與 10 何意 0) 功 徳ぞ。 應に此に於て信心を生ずべし。

有あ 師し 0 b 1= りて、 至 10 0) 爾等 邊心 . 度力 去さ b 0 200 を除版 せ b 時き よ。」 迦蘭が 世上が 阿克 T 世世 b 慮る 一等、安库とし 一時で 温能が多 の時 船師報じて 至り配り 富維。 を割さ 柳蘇 b 0 世が、 継楽落 郷兜 歌光 < より T て漸く行きて、周蘭那後陀羅 言を さく 復 即ち彼の船 、安摩として 師 (城と言ふ)に至っ に報う , 見ば、親は、親は 梅芸 -領なる じて言語 を以り 師に語れ まばく 生り、漸漸 當に我に度價 -3-1 て、我が一時に塗 6 ること、瓦石 りてつか 阴。 、一我、今、 塞城。 に、娑維 (卸き足、無)より、去り まはく ようり を現れ 土はいい 0 るも、 何:應: 道: - ( 恒 演派 治言 河产 にか 如言 -30 60 の岸に至りい 落 此 < べし。然る 改艺 城階に の二人の 度質 i T を有い T 殊 2、河 10 迦か 75 後、 一扇那富羅聚落 邊元 し得な 河か 乞ごひ )に至温 3 に、我が 無 顺: 17 に到り 6 0 ん。 は 但、我 當に拿者 5 5 心 は 日を りて、 演聚落 平 がと言ふ。) 我! なを彼い で度かた は

511 11 を以り の故に、度價 即なない。 115 2 111 3 に食者を度す あるこ 上無空 1. べし。所以は 船師、復 何ぞや。我、唯、 はく . 介書 者 此記には 0 能。 b -6 í 持り用っ に活命 を映り

なが 制<sup>\*</sup> h 0) 明学 ME? 世は、浄天眼の 1) , .IL; 门 ふな 、 大服に過ぐる 見給 ~11 世年、見己の るを以て、一群五百頭 て、即ち船 (h) 1= の関行して、彼 対し、例を説 Ti 3. inf" の南色 かん 17:2

JE

47

1100

7:

My. の群党恒 河を度るに、骨て 彼の船 lilij -に償を問 1 子

我们 身: に計画、 を連 で以 30 己意 T 力を 虚に 勝ら 別言 出し、空を飛 別するこ -31 かこと自在さい と治 15 彼如 0) 之く所に随い 照气 のごとく 3

岩し何河水の 山湾 たに至らば、 安陰常住にして 派。 0) 如こけ iv -

111 他是 03-1 1: 定: はい 近年に を知ら (到) 、我、今、是の如き大聖福田 (%) ? (7) (\*) 300 (1200 2. 道「 き合金 新山少時 PJ.5 ふを見已ら、心に大作を生じ、是の如く 時呼、我、大利を失す 迷茫し、どりて を祀て iffi ' TRE 是 で得るや 0) 如了 3 施し 度し 地写 じ己記

よう

即是

to

7-h:2

せて

100 2

他"

走

狮

坝

干力

の逆に往き、

是の一

如き事をなす

0 用<sup>\*</sup>

0)

,

**|隆=** 

伽。

论

F."

4

此に神道無

の事を明さ

き己って、是の如き言を作す、「凡夫の人、云何ぞ此に轉通有

0 110 父 份 33 1 頭後 Ti 41: 115 舭 権(Bindusīra)。 -114 0) [0] 43 大

知し る ~[म ったっ 2 での故に、 0 汝等、今より 已去、 て是く、 no 一切出家 して即ち の人と 0, 度すべ 來 h 1 て度に 00 3 ん事を欲す す n

池邊元 城っち 時じ T 爾內 爾芒 處し 遲ち 向加 を問 0 ひ給き 時 伽か 至りて下り給ふ。 復、一路を起て、其塔を復、宿待時塔と名 (と言ふ。生物)と名づ 莫紫 世でなる。 E. 是是 れ たの時も 恒ラが 但是 を飛度 來る有らば、 彼に 10 世尊の足歩 して に一龍池有 , 如來、彼に在り、一宿を經出 彼に 度價を取る 達到な を下し給へ b 。時に、其の龍王、名づけて商供 る勿なか L 已り、 る處に・ ってく。 意に隨ひで 彼か 0 岸より、 龍から して後、 而か して、 塔を起て 復志 桐ず有が 神通 食時 (と言ふ。) を待ち を作 b て説 共 ち 0 い塔を、 給ふ。 としい 飛 3. 勝る 因生 1-2 して h 世世世 波羅 尊ん T 稱し 彼为 の待に 捺 0)

佛が は夜人間に入りたまはず、要ず驚時を待ちて乞食し たまふ 0

非功

日子で

行者は大思有

5

是の故意

に衆聖は時を俟

つこ

に出い 9 T 鹿苑林 預を 山で、一水 次し 0) 第に乞 時と に向か 世等人 邊に在 ひ給 食 とし給 三たまで 20 りて、 à. 偈が有る 波羅 に依よ 端など b 捺 T h 0 說 に於て、乞食し得已 して食し、 摩伽陀の < の音が 食しむりて深洗し、 到から b h りて、城 と欲い いするに依め の東門 北面流 より、 して行き、安庠として、 b 時 安産として出 1= 西言 より、 波羅 で 奈城 < 城外が 至岩

の歌 鳴 撃のみやうしやう あ る庭苑 は、 往昔諸聖所

0) 身光明を放 ち T 雅力 47.0 漸く彼の苑に至 り給な ふに日天の如し」。

意。樂到 7.3 -5-に同い の人、輝定を 要等時等 T ~ ひ、共の 即是 3)3 ららず、 但: 仙光 4 相。 はなる 13 と変失 自主彼常 對抗 h -13 た、信念 生する 0 迎。 諸語 世後 假" 有 2 ~ ( " 老等 って説 には درر 6 2 1 -3. 以為 ( 4) 彼記 ۲, T h 此" 共 此の変者は、是、彼の沙明地の來者は、是、彼の沙明 0) - -は、是、彼の沙門瞿曇釋種、我が邊に向いても給へるを見、見已りて、各各相共に ひて 20

詳に共に敬する していま 窓ち来る、我等五仙

るにな 16 20 大き 此。

脚に振するま AT 7 内、或は舗 草を見 03 11 加言 から ni, Ò T, 10 他们 2 特3 大火公 能 -[ きんとう de l' 11 水る)あ り、成は三衣及び鉢を迎接するあり。 L なったいなりの状に HIT なだれれ 位 17 温で て坐を安置 b C An i 15, 政が 彼のア 1\_ 水岛 = の網点さが故に、各各起に 沙に近に 10 3 1126 3 Fi. 前で人 或は 3 金を持ち 世; 水でを持て見い 70 安性; 10 と欲言 又口に唱へて言ふ、一善く 1 E! 洗礼 j, 13 -1-1) 0 717 3 2 1 60 能 て、豊え字忽然 1= 13 成は足を洗い 行が -1. - -して、 ば、奈枸 1/2 と一致ら 加-尼島 0. 巴語 4.1 13 10 是微生 楽り給へり か 01 ł, 1) 己一 气 跳: Э 图: に在る 5 池。 113 -1,1 楽りて 是 10 石

C

0) 鋪台 L, 一に安坐 ましませ」 20 個け 有が b 1 說 <

130 預言 -[ 及为 所は 學 三支えた 0) 虚さ を迎か を銷か 設さ 双色 b 8 或ない 或はない 水 復佛の 器 及言 U 足行下 浸き 瓶 に頂き 100 持 T b

淨。 3 給 à 爾音 面的 0) 爾音 -時き 目 此言 0 圓光 時 等 滿 世世 一切ない 尊な 9 五二 又是 共幸 皆是 3 , 光 0 佛はとけ 鋪· 明みや n 足方 設っ 坐し給 援き に随ひが h 人にな . 諸根 ~ b T るを見己なると 0 寂静ない 1 各各是 安庠として 90 0) 6 て、 如言 長老瞿曼、 きが言言を 坐 佛に白き し給言 2 後も して 0 必ず當に好妙の せ 日寺を 言さ 6) 1= く、「長老瞿曇 雖なっと 佛き 意、 华等 0 自なか 甘か露る じたらり 相言 1= 值5 T 違る 身色さ 遇; L 此 皮の皮 依上 0 或ない 膚、 思し 6 ず 性な 快好 E 作" T 住等

甘かな露ろ 0) 平点 省: 783 得太 12 かる ~ 3 73 3 ~ "

男な 超ら 所。 かと 証? 教示 以為 爾を 及為 13 0) 時言 せん。 何。 立 諸は CK 善. 法 汝等 女人 世尊 0 18 現だ見 所作 汝於 已言 仙 我がが 人是 即交 IF P 1-信心 12 便は 9 自在 甘意露る かり 辨言 品 2000年か 彼 T (= C 隨出 來" T 加申! 家小 0) 0) を捨 ~ 5º 道会 Fi. 通言 0) 長夜、 更意に、 1 一仙だんだ 0 を得る 乖 T 北海の 違い 1= 72 書 を得べ 告っ b 爱 思問 行 0 げ を削い 後世 行意 汝だ T 3. (= 仙5 言 えし 除 我り 0) 5 0 36 \_S. カラ 打 しず 岩的 13 ~ 1 を受け 教を 出。家 自含 11 1=~ 何を以る 投がが 随着 13 23 一次等仙 して す 能 教に Lo 0 < 無意 汝是 唱為 T 人に 汝等 £3 -依さ 0) 一ただった ん 我がか 故 6 如是 各當に是の (= T でうう 600 一直 を順 我、今、 我们 求 清淨に 12 3 聴きけ 己に、生 h h で長う といい 如言 L 0 已に、 我们 いく自知 て行き して と為 能 12 斷 大た! する 甘意 す真然 じ 行う 8 SE'S 汝等語 若も 0)2 0) 己さに 源なると 法 n 0 善礼 78

社

-1-

t

0

上

illis. 一十

一被等五仙 は佛き 姓を喚 べり。 世館 思念 彼か 教 T:00

汝等心意矜高 なる英 えれ、自思 慢を捨て て我記 を称 敬

15 無しい。無した。 我们 は平等なる 8 我汝等。 の業因 た 到沙 C, 3 10 と欲い する(の み

我已 佛を得て世尊 たり。 諸衆生の 為: に利り 福? を作 3 h

是語言 0) 道な を作な を 求め、昔、是の苦を行ぜしも、 1 己己るや、 共の 五仙人、即ち佛に白して言 曾て上人の法を得證せず。 さく、『長老瞿曇は、書、是の行を行じ、 諸地と同 智見 なら 増進を得

6 350 话 んや、彼れ 今にち 婚员 情報 を成就し、禪定を失して、 解がなり に練 3. へない ch 60

受け [41] 11 例 Unla. 0) 三、数 我" 田宇言 0) 行に非守 から 世等 法 三佛法 を聴くべし。 FE . いこれ失い を成じ、 再過して、彼の五 汝等、今、 がに 我、今、已に、 非ず。我、亦、こ 価人に告げて言まは 若し、我が 彼かの 北京を證得し、 教示を受けなば、我、能 ÀU 懈怠、身に纏へるに非ず < . 甘露道を知る 汝等仙人、是の言を作 く、汝等望を教育 0 0 汝等仙人、 汝等仙 ---人、我、 英家 應言 no -17-15 でん、汝、我 我が教を 1, v 如 こに、ここに、 來

8

から 如言 き苦を行じて、 1= 供 b 五仙 我" 復 数に違言臭く 上法を證せず、諸聖と同智見ならず、乃至、懈怠以て自身に纏へり」。 佛に白 我が て言を さく、一長老瞿虫、 教法を行せよ、乃至、汝、未來に當に後有を受けざる 告は是の如く 行り 是の如う < 道な を求め、是の を得 ~

爾音 0) 時等 世世 三さんくり して、 彼か 0 Ti.= 仙だ 人に告げ なはく、 7 汝等仙人、自 知ち せん、 我が 活はり て人と

為た 智 說 け りや否な P ٥ 五三 仙芸 人言 は < -然らず • 学者で よ

く、 我がか 或为 3 6 陀 は、 丽 たこ た言本に 非な 教与 型 0) 然ら 復為 成じ、 時を 法 ずの 6 ず。 外か 耳為 置物 T 依 世世 我就 領流 已に世露 30 8 b 領に 復 T . て行 |H| ? 居處に安置 口台 1 して、 舌を ょ 17 懈" で記しょう h h 一是の故に、 、 以 舌は ch 若し を を以て身に纏ふ T 若し、 自ら舌 出流 し民族 甘露だる 1 は b 給ま 違る 人、安語 背饭 て、五仙人に告げて を抵 汝等。 ふに、二耳孔 かと 11 8) 2. 年1 に非ず 通く其の 3 12 如いない せば、 0 0 汝等 共 なを喚ん 0 の善男子及び善女人、 1= 是なの 諸仙 至次 我が教法の b. 面常 如是 T 一のかた で 以らて き古法 さはく 常に知 -- :5 程は 一鼻が 孔く ひ、覆ひ已 郷が U) の示論 神通力有一 、写汝等 るべ と為す英れ 至治 を受け し、我、今、已に阿羅 解。 0 6 仙人、 h て、 舌に り、我がい cz を求と 不かっ 70 0 還た縮す 以為 合か 如旨 て、 85 教法 來い T んと欲し、 は 二鼻孔 彼等仙人の言 8 自含 を聴き 1 らか 舊 眼もて け 呵" を 1= 0 依 挂? を失 汝等 b 7 4

出。 家门 乃至、 未外來 に後 打 を 变 17 U 0

爾音 は 2 ば 自じ 藏 0) 然に除落 田宇言 百夏 111-4 0) 上少 < T .T. 減つ 0 0) 隱蒙 如言 猾な 如言 ほ 35 剃 教 T 现以 來: なへ 成为 むず、 七日日 以为 能が T 我行步、 彼か を經へ 身上所著 たる U) 坐起學 Tî.= 如言 们常 1-多 動 游 の服ぎ 成が後 是の如言 ~ 給告 は 即は 3. に、 即なっ くに 成! 三表 63 彼か L 0) して住す。 形容 と成 们世 h 所以 -有 手工 0) 1 1= 外证 道" 金林 夏 器 F 形多 を 11 法 執し 臈 1) 道:: 同 のう意い 頭了 0 災髪髭 外。 法

11: 活 0) 年 た 30 Ep 庭 0

轉

妙

法

輸

三十

t

の上

を見る Tin 1 る (1) -東方 世。 () -111-を思い 復れけ 11 en: -11-(III -1 3 +, かしかい 彼 2 Ti. 1 北流 時, 12 -汝等 1 石. 儿" 行け 比 丘、 Jī. - -1 1 孙 111 きは 15 方言 随た を拠ら , ひて せん · 汝等此, 各各門 と欲 1 方: 7 THI 7,0 . 分二 300

なり。
は、夏別を見て自任い時とす。

彼言 方を限る 05: T IE. 1/4 13 谷部 北方を t 比" 111 (II: " **省各四** 压 17:2 11/2" 10.0 方言 01 汝等比 等 記録せ الما المال 心门 4. 下方を視せ 他等此! TE 3 À, MU. IT: 門 1 Ir. 南方を観察 即是 . . . lī. U) Ti 10 正方を ....) C 世分所說 1112 in 010 746 下方を 上欲馬 JE" . . . .Fr. 彼常 方を視 N. 彼常 作 所に 1= 気せ 4-3 見つる。 の数は て、即に 此 11: ٤. II. せん The s .J. I. 此 4 21.1 他介 压 と微り に連 北方を記せん 2 你 上方を見る。 即ちたち 赤方を限 して、 心是 の内部 せかい 彼等 復 造作 心 比 方を見る 即是此 に谷 古げ 池 せん Ti: 在 | と欲き 世年、復、 北京 と一般 たまはく、 正方を説 来方を見い 他" 23 して、 子が受し、 して、 悦; 世急、復、告げ にいいてい 10 即ち南方を見 る。世分、 せん 告げ 即なる 『汝等比丘、下方を視 せし と欲り たま 正方を見る。 世 往 111:00 (1) L 11 復言 に不付 1 信意 て、 ( 1: 11:4 る。世行、 3.5 Wir ! Gh. 0) はく、 汝等 流り L 水 نا ج たる 世 10 似: Jj: 此后、 31 -, いいく 汝等。 似: を見か 世: T 似 115 1 正。理》 分に随っ 行っ JE" 机物 U) 汝等: 上、上 ない 11: たま つる に向け Mi 1:

## 轉妙法輪品第三十七の下

即ちない 治ま は、 給は て、 在あ 1= 爾を 2 ġ 云が何が 橋原如 0 に 餘 T 同物 0 の上え 過分 方法 時書 U 去 して に異る。 彼か < 细色 上方 世世尊な 説さ 1= 0) 0 0 諸 地方所 五比丘 法是 カコ 微学 上意 り、 無上法輪 少 し給 111-是の 阿· 红 0) 等。 法輪 ふ有 加沙 12 1= 0 敬さる 時世年 思惟る 趺ふ 0 即ち五百 即ななは を専な を轉ん ĺ h Po 給な 18 T こなし給 じ給 佛に 些 ふを以 U 云かんかん 復花 給な 一し給き 白き の師 ~ 30 是なの 3 2. して言 2" T 2 子し 乃ちなは J 0) 坐轉す 高空 雪さ 故ぬ 如是 時に 往背で 若干の高座 < こさく へば、 150 念に給 を現す 世统 三流 一着 1. 諸佛 30 師し S 2 子山 して、三高座 かっ 是一の いはいっというでん 有な 世统 有ち 0) 陀" 怖 往告い るし 心 3 Till 5 設す を發き かっ 此一の 伽沙 ~ た 利f? 度と きかし。 3 諸俳 L (1) Firs 5 所なく、 五意 を国 己り給さ 世统 時 百% かいほう 經 多だ 続き の座 時に世尊、 町・三龍三佛 し已り、 ふこ 即ち今悉く如許佛の 阿多 驚動する所無 を見已り、即ち 変。阿あ 其÷ 第に四 是の心る 贤。 0 陀記は、 羅ら 地等 高座 自じ 神町・二龍一 (Bhadra-kalpa) ち敬心を 250 然に通 三藐三 を殺さ 何等 4= かず の方所 至が 如言 し己をはり りて 3: 出ゆっ 發言 佛 8 FE 來意 明寺を 现

比

丘〈

告げ

ま

5

9

汝等諸比

丘、

今當

知し

3

1.

し

HE:

0)

賢劫中、

在

時

のことの

有がに

世とて

に出場

現では

まします。

三佛已に過ぎて黎涅槃に入り給ひ、

我们

第5

四山

に世

(=

出点

現ます

0

b

轉で

法輪品第三十七の下

給ま

ふらく

-

金に

來 續? きて 復言 闸 題 給 ん。

過ら 到此 CK 十二日 爾等 (1) CK 去 制作 7011 h U 加克 凌端: 諸佛 1 たこ 0) () 1 用字: 0 時言 相等 This 0 ~ 71:3 世" 1周? 世の意 0 7) 能 败: 山江 0 11/15 と為い Mis 5 疏: 珀() 33 级户 をはん (加か) 皮を 100 W.S 元, 是於 復素 -1 事な درر 0) C 政力 是で(0) 14次 如: -C 7: 12 法的を 銀記輸2 W. 5 --< Ò 3/6 魔: 0 呵·三義三佛陀 念。じ 500 ~ 如豆 Mª Ŀ? h 7 過去諸佛 作な 稻: 明記 درد 轉及 或は焼世界有るこ 法 , U る時 前分 Wij i 12 13 た赤真 を特に から 75 心心的 () 1 から きを知り 多陀阿の درد C b の国で 給さい。 七宝 と為な 珠筒 12, ٤ なん ゴ 例 第6% なく、 自合が m'z: المُ أَنَّانِهِ b かっ 原・阿羅の なり して , に依と 5 , , 間は 0) is of 世間に 馬等 ではなり 智見に 梨輪? 9 Milla, 木を ・三龍三流 次第 か 前? 中间? 10 67 的是! 車なる 15 7; 沙沙門 に三た () C 50 T to 佛会 TE ? を念じ

とは〇〇苦。

14

1

[4]

111

116

15

十二種

Iiij L ...

44

1

1:

原文》依

[10] 绘

101

次年

たい ( ... ....

影を過ぐる して坐し、 ことな 所有 三一分文 二二 1.7 [] 游。 北山 1 Ti MF 14 六 新 Purvagadlan コナ 3L + -1-5 --3 1) 11 11. J:. 月十 鉄月ば til 14 合於 是時. 11 145 3 1 Ji. 03-7. II. 10 Fig. コニーじ、 111 18 191 11 ()I 月月十 1/2 14 十八八 IR-41] 110 -6

沙

門、及び

· 读品。

門・天・魔・梵等

0

4

能

是なの

如豆

き法的を特

する行

13

房信日を以て前を轉じ、

無確に説法し給へるは、

世に依む

るが

故に、

の日グ

を以為

T

せるなり

宿常

及当

び房宿

に合う

する

D.F.

1

無法

清片

浄の法的

P 朝

U

給いる

一切世

如豆

時;

ALT INJ

1113

1

Day's

)上名

に借着

6

り、北方の

mi.

-

(1)

世第

0

質流流

川,

初

-1-2

主印的、十二

日言

列表

年にの

いすもい

b

たまふ

0

微な ず、 3 1 教授の 爾等 . 等巧分明 0) 赤純 で離れ なら 時も 弱品 善能 世世世 すい 32 て清浄。 かく 朴ら 質な 3 たら < 11-2 美な -3. Ŧi.= 慰る (=) 0 すい 喩の 比也 沙 能 -丘、 し、 柔い 八 < 1= 3 一切歌 來 流。 告っ 能は 調を行われる 治な 1. 1 1-教を 3 に、 生。 拾る 0 ~ て、 0) 5 衆情や T 為 是か 缶たか 0 失ら なっち 誓 85 17 0) 悦 1= せず 能 如言 す 樂 111 30 1 3 を生じ、 乏は 作言 言え 能 音ん < t, す 濁なる 恭多 3 1 敬多 7 緩なら 治けっ 能 < 70 73 垢く 教气 < 一切激 < 13 ~ 3 納 < す。 0 -念ま 8 所说 10 曲言 生のう 毁<sup>3</sup> 門の < な 0) 1 5 5 . 如你 身治 解げ す 5 すっ 脱" 體言 8 諂ん ~ カン 妨骂 に此 0) 13 则言 5 砚 T 3 有あ 1: 光台 すっ す。 0) 言え -. 源方 3 浬 與是 配品 10 音ん 澤气 有あ 貧流 1= ٤ 73 等? 13 3 多 h 作な 6 すっ T L 度度を す 3 吃き 善 眞 13 正多 か 能 75

一切。 们p 55 提至 歌 E 30 能 生言 序 排" 1 0) 他た 心 (1) から 如江 Te 教 能 验的 ( < 1 -3, がない るこ 諸道 T 釋の 7 3 を被は 能 摩。 < 新<sup>生</sup> 0) L 欲言 如言 は 心を 悉く 鼓 < 海沙 學5 断然 能 じ、 波は 如言 < 0) < ----順心 小路 切外道 . 悲に 0) 猾は 心 如言 7 ( 大き を除伏 简: 発音の じ、愚癡 地等 0) 動 1 如辽 U) 3 0 沙泽岛 心で . 111-12 見るるん 介流 斷行 ほ 0) U. 迦か 音 0) 六二 五

定・智慧な 11 0 を六 · 戒\* 波 心 忍 辱 補足 噩 3 精• 60 進• 神•

1000 O

₩°連

(A) (A)

maya)。世

0)

智

11:0

明ねから T 6 0) 声: 书 17 す 7 如 h C To 齊之 学! []]] 3 物《 ( ) ( ) 根 < 初り 情。 分 70 123 箜篌 羅多 湖路; 炳言 一方大 知し 0) 死 世 摩? 6 何: 命為 -信約る 順見了作 法言 何 炒う 命品 心に深い Ji. に順。 龍 神鳥の 被災の 龍 -U. 祭・笛等 泛沙 學言 順意 . 邃·法 (1) --如是 < 和種類 服 0) 處なく 真红質 雁岩 0) 王 如是 8 0) + 時に 1 能 布 **港**: 施 0) []] 2 如言 を以て け 生品 は能能 から 3 非最上 猶 合が T 9 し、 C 諸は 德。 善根 3 0 を教 持 學為 戒清淨 F 0) 作? 到50 如言 世 3 合か 1 して 看" to 忍辱 0 ほ 開 教持 師し 子は 時 8 Ut T 分允 猛力 18 ば

成。 就は、地に 受。 ١٠٠٠ 70 特進男 沙: 勞物 T The: TI : W. 2, --ではい 物等 人に 1 , 数让 مات 0) 三乗を建立 神道 -50 る所言 1) 1. り、智慧ら 型: 智慧らて世間に 可恋とす 3 斯 を紹っ 0) 当て 思を分別 Arga Nils 35 、二回形を分別 無過 にして、
新、虚空

0) --切。 1 通众 至山 して , 諸は 相具足する如

₹ .

[11]

15

T.

九七

三 , 小

15

11. =

[1]]

粮

ik A.

: :

.10%

(,)

mil.

6 5 10%

3),

F.

樂台

H.

2

11

.11.

7:

辰 177 3 111-2 欲樂を受く 17 to 131 出。 扩 は、是の -而して個を説 从先 27 0) 人は、恒常に 須にいく -5-10 所を るこ 加言 楽がおす 3 非多 12 群島 となり。凡そ行動有 3 に須らく世間の二事 7 15 自利を削され し。第二 きは < , 2 の二事を拾 -17. の拾とは、 利他を得ず 北江 るや。 1= 告げて言 自身を国 0 聚" ~ し。何に 0 に依 このは、 まはく、一次、路比 L る 等 は、 25 15 2) 2 須らくこ 書を受く 凡是 か二と為す。 夫が が、数性 治っつ す では、 ではないか。 ではないか。 ではないか。 CHI ELEI

り中の担じは強に 北部 かよったまた U) 地野は ことこと 护丁 つべ

若し能 1 الله = (1) 一种的 0) 法を捨てか なば、即ち、三次んる 正是 現道を得ん10

て、 41 花言 に、型丁 U) ò 我们 03 諸比丘に告げて言れ 约: 我自ら證知 0) 故に、 沙门门 (1) ILL! さいいく 為の故に、涅槃の 017 13: なんなられること 0) 故に、智を生 に知るべし、我、是の加 質の故に、成就するを得たる でんん が為 0) 故に、寂定の為 彼かの を記 7) . が に、 諸道 二邊を拾っ 140 沙等北丘、 7 已を

為た 生や 正 から 83 h 出等 進・正さ 故。 カラ る に中等 寫二 念言 2) 寂っていたり IE & 路る (1) 故意 か 定言 1: る 73.5 18 為た 寂寞 b 知し 25 0 る 0) 汝等此 を得べ 0)5 故に、 為生 23 正、 と欲 0) 乃至、 故。 に、 此二 13 ば、 北 温樂八 。 諸道 是 我がが 0 市等路 18 II:0 所證の 验 聖道 道 12 -13in 0 とは 我们 から 如言 為為 < 已なに 1= 世 所に言 よ。 記上 是かくれ う -開かい 知言 正記 0) 13-為た 6 0) · / J 為た 3 E 開きた 0) め 分: 故る 0 别二 故? 0) 為二 正 沙や 語言 25 正や 智を 0 111/2 故意 0) 為二 1= せ 25 JE. の故意 智を h 命

是かく 4= 諸業 如 373 を除滅 八四 種は 0) す 正路 3 18 0) 得太 因が 已意 11 12 3 ば 死亡 . 永 0 < 恐怖 近らに 15 除減 切言の L 生いたち T を受 蓝 7 11 -3.

温紫

0)

為"

25

0)

1-

故ら

\*

当さ

1=

就

を得り

~

3

75

b

10

而是

L

T

個の

を説と

36

て言った

まは

成為

四〇 中心 爾辛 語。 0) 時を ま b 0 佛きけ 何等等 諸な 心 丘、 درز TIL 1= しいいか 告 げ 7 T 0 言のな 調い 36 は 9 苦 學等 -汝江 ・苦集聖 等。 比丘、 mility 至し 心 int 15 1 ilin 165 道记

,

41

僧

II

犯

僧

0

6

0

會

ふの 怨。

一苦な 會苦 愛。

别。

雕

香·

は

愛

9

る

3

0

別

部す

5

13 生き h 0 老苦 此 0) 如言 病。 きな 苦死 名 源5 -5 悲光 17 T 四七 和智 爱小 里京 别答 mili in 湖值" 1 為 179 怨 游址 16t 5 命色 压: 求不 何怎 等。 得 0) The state of the s 相 13 1) 3 0 諸二 名 --) 17 故 T 苦理 書に م قالنا 2 जीं। と名な す 0 所能

語

計 比 压《 何等 等 かと 7)3 1 名 つ 1+ T 洪台 集之 رُ وَالْنِهِ 1 寫 - -所謂 11 0) 爱多 8 數: 數 IL : たり 動 かっ 欲事 7 發馬 思し て、

11:

此

書

0)

所謂。 處と 是加 を則 思し 彼か 5 想す 名な 0) 爱 つ を遠 17 t 書為 是的 藥 派成 18 則なる 拾ら 部法 2 悉く除る 為 -5 け 0 -过成了 苦集だ 諸が 比丘、 华 יו לוונו 何等 と為な T is 除 0 773 延 諸は 1 つ 招! In. 17 T (5 得道 -3-何等 0 心及び 聖がなったい 10 かっ と為な 1 心心 名な 100 想き 0) 17 此 T 洪 0 八正聖路を、所 減 寂 里等 語と なる すっ 1

乃等 6 0) じう 此二 III > 115 4 正に見え かい 1= 0) 響いぐり 苦里? -3. して III. 1 IF. 聖空 独ち でん 1 The 分言 悲を 10 生品 部位 13 别為 諸法 13 我能 正に語言 已艺 性的 智5 1= 1115 じう 語を生 滅為 して、彼" にが 往 iF.b 告來 温を 業・正で T 1 100 江江 3 0 古里部 Da 限だから からみや 3 他\*\* 0 1 此 E 是か il b 0) 智ち 精や な 0) 問等 書台 如言 已是 3 712 聖部 進むと 生やじ 3. 1= -照等知 心 苦減っ SR T 念治 0 須艾 正な -彼か 里部い 60 諸: 元なは 定等 0 < 法 30 苦集 13 F 15 123 逮得 に於い 0) 他" 如是 0) 上本 沙港一个再 7 1 T 4 要學 13 知し . 3 () ファーす 自含 一世为 3 悉とこと 取る るも、今 カン P, 70. ~ 門はたち す。 し 此言 之にな 18 L 是常 75: 書く T 73 0) 減ら 生や 派の 10 E 如泛 諸法 得道: 7 -1 未产 -苦集な 日ち 意 間為 मंदि है 1-を 聖部 於 是か 生で 3 じ 名 0 , は、 加三 つ 1 諸法は IIIk! 他在 明春 < 及却 785 0 t

生や CK 證:彼か 25 じう 智5 0 h を 得ら 1 b 減の T C 0 平岩 n 苦減 前行 0 道等 彼か 120 記念と . 平 0 でう 書く 他# 語 知5 滅。 t を 得 h 流流 す。 元と 明》 は 智艺 . かる 今應 乃至、 すい 温す 1 智慧を を得さ 部に 0 諸は すう 法中 0 1 是な 生じて し。 1-0) 於いて 是か 如言 9 < 0 0 题 して、 如是 眼点 < 及 彼か CK 苦集 乃ない 0) 智5 苦 を生や は減っ 滅っ 8 智ち 慧を L Da o 道5 日をは

7500

得

是

ELL

る。地

315. 1/2 終 [74] ME 租 ----如 3[1] 原 all's 1 實 文 未 如 部 13. 是 北 我 Jr. 北 4.4 15 乃 -1-得 垂 Fol R 那 [4] 此

30 0 [11] 是 平; mili is 3.0 0 此点 加多 さい 如 春? 三種の 3 万至、我 (已上四章は、 羅多 1 3 1= 一義三菩提 我是 轉 C が此二 了的 如是 せ 0) 僧言 h 10 四七 と言い 可以よう 1 神聖? 十二 得せる 3. 語言 相き す 可べ 0) 沙 370 0 未 73 部に 是常 43 7= b 0) 我能 0 3 如豆 諸 12 < 13.5 15 此 压《 T 4 車なん 6 47 と言い 我说 然い 3 る 十二二 後ち S. を得う 0) 因: 時景 始告 緣是 可言 1: 8 TE. T 5 智等 [41] 5 200 如為質 梅? を生や 3 3,10 15 1-維ら 1) 未 = 4 0 7= 見ば 話 に追う 此。 35 普提 生。 丘 난 を得入 我, まし 心を

72

此二

間に 917 せずし 是の如言 T き法相が を説と 1 解评 きた 脱言 を得れ ナンム 12 ~ 3 1) 0 日子さ 諸比が 0 長老橋 丘、 , 咏? 如是 12 我" 即是 カラ 最後 ちは 彼か の坐 の生や 生にして、 土に於て、 更に 塵垢 有を受け 雕 し、 ざる なりつ 3

受く III 派 諸煩情 高点: 13 を得 カラ 知 加言 せ T し。 1) 1,0 作 如質に知り 是かく ATTO A 3) , 0) -ばが衣 諸法法 如言 5 6 F 15 是なの 9.1 0) に於て、浄眼智を得、所有 是 (0) 如言 坑 1 稿 時 行 彼かの ろこ 彼か 情味! U) となく 何在 如是 0) 六萬 9 即ち坐處 黑線 の天子、 0) 有る 集法 に於て を、 1 速度 とな , 切皆波 離垢 SIG. , L 斯· 所は 背祭 -いたん し、 0) 處に 法说 を遠郷り 5 , 隨ひて 諸法 を知り 9 煩烧 に於て h しないり 諸總が なさと . 北き 予問に の色を て、 減さし、 如に

明 不不 最いしょう 0) 時 Ma, 門記 世常 橋原 の法は地深に 如先づ , 師し子と かなしまう 吼な 75 作等 () 我が所求の道を して , 真如 , 是 は寂がにして名字無し。 の 個' 18 得て空しからずる 336 きていか

を得る

to

h

0

而是 て個は 有あ b 3 T 53 3.

0)

1

是常 切え き地震 の法を説 < 時、最勝世倉は慈悲を行

橋は 陳ま 如言 13 (淨法限) を得い 復諸天 天 人は信萬千方 1)

THE 下す、一个日、 0) 明 有為 13 る地居 婆伽婆・多陀阿 諸夫、 世常 伽沙 ||変・阿羅 O) 是 如き法相 阿・三藐三佛陀は、 を説 き給は 改雜捺應野苑中、 : 70 時で、一時 1= 往告諸仙の 大品 0) 1 の居住 是の如こ せ 2 5 るところ

韓

妙法輪品第三十七の下

TE ! 如意 法能 1- 5 微冷 70 妙的 中 : 0) 法监 前? 能力 300 専る C 治さま [--3. 0 الآنان 13 沙言 を記と 111 5 \* 若う 1 1 12 13 逐業 111 15 \$ 岩" L は 8 1 L 1-腿出 \* J

-1. 哉\*\* 介 0) 贞 如三 見、衆の 稿た めに 甘煮露る 0) 法輪 C 73

0)

3

13

- ---

20

L

無い 神代 定言 iE & 点 0)1 行の記 说。 10 期 红、 是 75 0 6 倫を 0 师三 建 饱》 立 精や し給ま 進は ~ る二次が、 4 軸智 0 四~ 15 は 6 0

今波 持なな 城。 0) 5 源个 見に HE. 6 -: 0 TIE 明中中 施を 1 1 2 に是常 0) 如门 1 轉為 C 72 一多な

秋。期。

こ、市

\$ 00 th

6

T

0

波二

書る

6:2

430

压。

010

からい

00

111

为

3 315

0

鐵

11-

か、市

11110 1=

0)

-): 212

临

IL.

阿辛 鹿野 明等 0) 産し 11.字言 力打 725 D 彼鳥 1 15 傳? 處 1in 在! 0 U) 共幸 地等 T 儿 0 0 かとや 0) 無常 諸天人 115 是な 是の 妙言 0 如言 0) 法論 聲 3)2 Fix 30 を特に 說" 唱品 4 ^ 作な 日な C 3 給 3 0 P .3. 0 0 今日にち 一切。 共产 のかえかの上、 111-4 世\* 0 多二 岩ら 四天に 能性 13 [11] 5 王天 沙岩門 们的 度 [in] 徹ら 羅 及び婆羅 -1-IIII 3. C 三流 [11] -E 5 [11] 5 2 佛! 陀? 日常

厚生 13 3 たら 111 hals. 及 他生 語 天 3 王天 CK 飞 验 作 道 湖( 声答: -0) 門為 0 10 12 a 佛言 ) 3 作 是 Min a 能 T 加三 0) 3 一切い درد 奉言 沙之 波羅 第 質言 灾 12 0) 作品 1= 天: ナイボ 應: 間音 7 能 龍。 かえ 专 E; 門方言 < 梵流 外 观》 8 兜き 彻等 درر 1 15 利的 ( 1-實 \_ 天花 事 0 E 時き 影。 1= す 轉き 1= 沙 明章 3 作等 人也 0 焼き 10 7 有多 無となった。 能 忉: 5 るこ 12 王 利り すり 化明 天 è 妙等 即泛 樂 王3 0) ち是 天 • 是於 法是 是常 1-100 响: 0) 111 3 0) 0) を轉ん 如意 言ん 如意 7 < 10 3/2 C 作すす 化 冷~ 次第二次 給言 樂 712 ر دُر 1 作な (1) -12 0 學記 -1 一等 今日にち 13 念の頃を經 作 1 111-" 111-4 --夜中 間 位於 严 10 天 岩り 他" 1= 能 化天 3 [別] in s 時是 12 伽小 度

[11] 5

相為 告っ 15 其での 學二 通礼 0) 如言 乃ちな 大品 梵天 0) 所 至"

0) 一个に 轉 な 0) الد 世世 - + 一次。 娑婆 人 有 ・婆伽 111-4 ることな 間点 界かい 0 0 婆·多 主 若し 0 大说 陀 13 [41] 5 ただった 是での 沙や 伽办 天 III) 6 度を FE 5 如三 3 < [41] 5, 、次第に、有頂 維 若しに 1= nuly. 摩を開 、婆羅 **克**令 きとなる 三佛 門為 TE? 1) 天 T に至然 後、 天流 波は 羅; 3 禁 人も魔 鹿の野 0) 龙色 如言 ż, 大七日 FF1; 300 3 た (-不E? 質に能 を發 て・ 無される < T 是常 言す 行义 如言 妙言 法是 らく、 ( 如法 輪

光いうあま 共元 亚言 0) 爾芒 如言 0 0 書く 有: 1 5 3 0) を受け 1 時 自日 6 0 在" THE S 楽し 世等 生物 寸 \$ 0 b 而之 光 彼此 -洪老 明なから 法記輸 1 0) 鉄る間 10 T (出上の解 照等 此: を専え 得: 淵 山門 0) と大賞 ずる 12 4 日月の、是智 る能力 3 す句は から 沈 放為 園は 告ち 13 いに、各相に -5-6 3 8 , 0) 如是 是: 光で 0 250 5 , 時に、 見、各 光明い 2 L でき 0) 例节 3 111th 能 是かの 天·人·魔·梵·沙 相景 知 13 間は か、各相間で さる 如三 3 に、 大德、 1417. 国人のうこくあ 佛 門·及 ひて言い ひりけ 是かるの 成な 神光 如言 CK き神通、 はく して、行う 0) 遊業。 故。 0 12 (H) to 此三 彼此處 是なの 12 一切世間 處 所言の 1= 如言 を書く き成力、 生草 を

小さ がったし 0) 师 世界か -1. 1, 2 ら変薬花 應等 水的 計5 0) 凉岛 烟: 1: 8 地京 信息か 果 0) 打多 7,2 生品 13 じっ 所有 とな 生品 0) 徳を具 一等 3 じう 已 共のの b T 樹。 . 虚 木 公言 花 9 1115 1) -12 首中 已りて 17 6 开 然是 藥草; 1= 遗 6 悉 ( 6, 图() 1-6 て、佛の 3 6 特公時 で晴れ、復、 -帰場を 上に雨る。 起し、 顺為 0 風; 共での 微。 供等 な起し、 制 種は 0) 為た 雨あ を降 1= 23 産 0) ひて、 故意 なり 0

法

(i) 四点 妙言 BEG. # 中心 In . 71 別当り 門 所言 -H 9 1)E 天元 明美 七寶蓮花 0) 形态 1-相信 () 曼陀 を雨り 唯芸 羅; 以後大 花 115 復 护言 無常 1=34 及誓 75 (1) 序言 優多 nill ". 鉢流 100 问是陀 花 0)6 經流" 波 虚二 155 TILL ? 12 30 學出 ilij! 花り 計 拘 • 天元 汉 物頭 北くつ 1 花 諸天に 化·分陀利花 0 0 細い 天だ 妙? 0) TIA ない 0) 衣木 樂 HJ. 金. 130 同意 作 天だ 如言

一句から 河的 逼き 來 演员 を得べ き・明え C 法: -0 Mis 助言 通元 已是 1 9 1 12 悉く 減が 悩な 满意 6 1= -7. -[ 153 む して 等過 0 過かまっ 长多 - 5 持た U) 復之散 家生 浆: 退ぐ 0 でに動き 吼え・等! 間なに 復 大快樂 135 (1) に答 L' 3/3 之缺; 0 無ない 出き、 即言 だるひ を受け 通江 如言 で AME 2 種多 活の 1 死: 他清礼 通为 6 12 殖意 明える野 我慢 坐場に が雑ぎ 11:3 く震る 12 復 作言 120 彼如 0 得為 -に橋等 香 [일 -0) U 正= 末\* 0 3 川宇で ilij ill's 無等 3,3 U) 周に 1115 香 活 大地 四年か L に於て 金香 通气 でするに悩み 0) 建さし 15 MIL. 岩り 7 震さ 方一由旬 一大種の 11: -更为 等 思から 125 间的 一切ない して 通礼 河中 じ 即たま る家は 1= 273 者行 生じの 1= 見かい 震動 . 8 過まる 如是 神経 悟っ 生中 洪幸 1 来 10 はう L ille" 欲、 湧 U) 0) を得ら 1 10 に悩み き等 1.5 111.5 切意 即にも -1= 7110 調学 動3 が言 の花 む 散 除造 生 通 3 者! C TE; カコ

本紀、 5 名 1 方 Jj: 311 川 720 三祖 相 ~ < カ U) 柯 0 2 ·// 9 1. 4.70 300 成 111 90 171 奈 许 利. 1) 11 5 F 桶 Type 動 15 15 117 100 · 11 3. 神 助 .6 11); 0 形。震 じて たっ -5 160 70 0 机 1/20 3 W 100 南 福 60 15 30 机 知 ij J. 1/20 助 7 動力 吼 普高 と名 助 3 15 名け 3 1,1 11 113 ~ 60 131 20 HE. 1-117 65 19 14 3 八 洲

皆肥満 六根完具 て,は を得べ 证成3 福等 を得い 15 繁!! 閉!: 12 六音 0 打物 我 の衆生は、 13 生。 者為 はかり 14 背岸 悉く 股" 源等 其代 を得、樹 怖: 足 あ 180 3 得本

貧災

源

便与

3183

(1)

記れた

楽し

4-C

等点

告答

Til in

看也? 13

10

得:

温高

搜

3

浆。

4=-

133

,

歌;

4= ...

皆公本员

心心

龙

()

盲;

者を

視し

7,0

得

0

弾が

17

題なっ

得:

岩。

FILES

村北京

日本と

家店

生等は、

自然

1-

出い

つるを得、

地等 24

試での

家

生は、

即是

U)

己名

づ

<

h

足が 115 畏る 0 を 険け 爾音 て、 入い を興か 得為 路 0) 1) て、 を度りた 時音 て、 佛に ~ 70 長老橋 他方 る 梵行を行 を得べ 门办 より して言を 願品 學言 陳如 13 はず 煩問等 < せいうよう さく は 2)1 身為 0 此 0) 当 時に、 積" Ir. 苦邊で 如質に一つ 作 から 60 度り 改な 橋原 を記 6 5 んしつ 切諸法 他等 如言 無知 30 h MF : 彼か が故に一。是の U) 0) 我常 處に 78 0) 時 沙思 見一 法に入ら 行を知 度な る 例是 を得な b 憍陳如 時 3 8 心中決定 10 P 如复 長老衙 に告げ 世" 坐ぎよ 1 一切諸法 して、 源 9 6 て言まはく、 起ち 如じい 我を度し、 滯。 て、 70 證す 佛言 有あ 以為て 3 3 Bhadrika b-04% Vāşpa 『善來比 を頂禮 を得な -沙門 ع 無性 如實 In. と為な < 8 明·鲍 已で 我が L 1= 煩惱 合がっ 無也

即是便 ち 出家け して、具足形 を成す。 除上 0 114: 北。 には、 各法要 を説 200 T 元元

法語 す 致力 0 随たが 化 其:: 15 を得 0 T 後、 教授す。 氣 T 三さんにん 派受す。 而是 LE c 0 L 是記等 是の に食 て彼い 時と の二人、即ち坐中に於て遠塵離 75 0) に当また 將為 水 T 中等 來方 0 り、次の一長老は るや、合 三是比 丘〈 j, bo して六人あ 红: を乞ひて 20 跋提梨 b 垢 り、相共のあるとも 他 迦(と言ふ。の野)、其 諸の結惑を造 に行っ に坐し 370 唯た二比 て食 す。 し、煩惱界が の次。 压 彼等、 の長老 0) み、 已なに を浄 老は 教師 め 如点 來 ig 0

法 衣木 0) に於い (と言ふ。 黑 線る 有あ 法眼浄か 3 ٤ を得る 脂し 11/10 所 打 有 3 13 U) 1 結惑。 染め 切特温 h と欲す 37 3 無ない 所 に随び 0 法 T を識 IE ! 6 T 1: 0 洪 0) 如言 色な 1= 證明 30 3 如う 0

自

如如

法輪

FI

第

Ξ

--

-6

0

を 那空 1= - It 於言 23 厚: 3 他" 所当 L T 0)5 0 如言 略ない -人公 間會 を 如旨 1110 雪 眼点 10 乃意、 如告法 701 1= 得太 がに に 記し て彼か 佛言 知言 72 1= 即なる 教化し、 及はい 法中等 9 b 0) 長老败 0 是さの 彼等のか 出場 に於て、 135 老 如是 如告法 提記 ら見て、 < [44] -知らい 是か 迦 (= 1) 香館 排災。 7 0 0) , 如豆 132 助于它 諸法相 Д. 得六 < (京都に 已をはり 足戒 及 長老大名。 9 13 75 長老婆 3, 10 78 得人 , 得太 115 世" 신설 , , 1: 法には相 h 沙京 長老調馬 沙等、 2 0 -是等 起: 即是 如宝 尘 度と すいは 法是 0) 如言 L 彼如 1-示 < 已な 12 0) U) 次 佛芸 丛等 IJ!! 八人ぎ b 第二 T に於て 足で 即意 給き 復熟疑 , 彼沙 b ~ 彼如 13 0) -時、彼此 遠尾龍 시스 U) IL. 後的 1-100 於で 進だ 1= () t, 垢 水! 長野 . ME 垢 l) 老 1120 煩! 諸法は 憲 (なな) 地。 信言 1= 0 nul 3. 垢〈 到完

12 111-15 介 我や から 出心 家门 13 聽言 . 投れに 其: を與し 希合は ~ -

を頂心い

佛芸

1=

在あ

b

T

[i]] :

肥き

合が

信掌して、

佛に

自

T

110

3

<

.

唯法

願h

13

<

Mahana.

T

0

t

6

ちて

D

0

7

b

かっ

す

0

3 酮辛 0) 旧字; 、告急を 佛を \_== The c 比 Fit. 1= 計けげ に二長 T 117: さること 老 5 即ち出家 汝等 比丘、海 沙 成や 100 具足戒 以 表 张. b -[ を得 投り から 13 自也 b 说 C 0) 码" 法學 中等 () に入り -说 0 **た**: 120

T 正言 小学 0) 行 時 Et. 正行を行す 7,2 起気 世" 行為 日記 情 即是 HE かい ~ 1 -13-如言 し。 無意 上? 正。 彼 等 in III 明学 · 注: 汝等 别。 点 专 0):0 戏: 1-亦 脱言 11:0 75 を得る しず 明明多 200 B て音 III; 0 1= T 此 人はたいま 彼等 かん 0) 13 無上正真の < 初日 0 3) 一次語 知為 T 此を證し --**商比丘、** 解的脱毛 汝等此 を得 我的 知5 见 II: 日夜 ~. 0 L 1 81 1 告さ 1117 如為 11 に證知す 0) 0) 是な 正念 小学家 0 如言 鼓 ~ 200 念な 行 法門 77.5 作品 企 12 : 3 4 7): 故。 12

那些 0) 日寺を 魔土波句、佛世 徐 U) 所に往話し 佛ざい (= 到完 りじりて、 即ち偈頭を以て、佛に白し さい、

·公里 は 欲; 愛い を以て自纏 す 一切の天欲と及び 人になる 10

今號 に此 0) 大篇為 に入る、我決 して汝沙門を放た -50

丽 0) 時 世章 思惟して、是れ魔波句 の説 なるを知り、世は、 是の如く思惟 して知り 已り、 即ち還

T 倡 を以て 、波旬に答 って言語 まは <

大統領 我久しく を我既に出づる 、以に諸愛の纏を脱し、天欲・人欲 を得定る。況んや復た次が 先に我に降 並言 に難な 3 礼 n 12 12 3 b を 0

6

を見る 住等 島の時 る 是なの ٤ 如 風王波句、 即ち候快を懐 < 思惟 佛とけの、 、『沙門程曇、我が き、苦惱 11: の個を説 L して樂まず、 意行 き給き を知 ~ るを聞 彼かの 3 地方 沙門。 き己。 がに於い 程子、 1) て、 默然とし 我が心情 身を没っ

现為

-3-

C

是故 如 机 不 惱、亦 色是無我者。 不 一想行点、 'nſ 定、 是 當不受苦、 原原 知 亦不 1 Les 4]] 文)汝等 [q 如 10 是有 是無 亦復 ul 孙 是色則 願色朝是 162 能 色、以 之定 生愤、 應如是 比 如 其色郎 Ir. 性 色無 不 **第生** 31 作 岩 描 我 塻

此言 b 0) 0) 應きに []字》 はか 111 5 是如 世で 13 妙 0) 5 法 偕婆 如言 輸 < MA 0 三十 亚湾 相等 3 を作べ ね t ~ 0 < T 五二 3 應: すい 北上上 , 1: 是 当さ に苦を受 に告げ 如言 くりか 13 け 言が 30 ~ " 36 し 3 13 ~ 是: Lo 有色は 故に一切の色は、能 汝等此 是なの < 丘、 如言 色は無い 部色是 < 「憎を生じ、 四 AILE E と知 3 を以為 3

てな

ーすいう

0

を生すと

難も、

13

の定性を得

可らず

色既に不定

なら

亦

色の是の如く

行な

2

順為

即ななは mik & 故意 し。 110 を生 E. 量。 75 ~ 大き を得べ iiile t HILL S h かっ は、 0 6 13 13 是の 無む 苦惱 亦言 かつ 此" 是常 但是 モオ 亦是の 亦是な 故る L 是等 0 如是 に、談 し我行 7 () < 不 如意 0) 可得! 有5 如言 如言 なり は能 < 2 2) < 無なな 3 無なな 77 0 汝等 < 6 此の歳は當に るかとい 是での 悩を作 b 1) りと道ひ願い 以て き道 比 丘 一次ない 如言 く有なら の意 び順は の故に、云何ぞ L 9 苦を 111 3 がべか に設し 3. に於て云何、識 悩を作 可公 作な うずと願か らず。共 らず。 すも GE 亦我 さず、 識は 説と 3 打ち 乃ち是の如 成は本、無なる れ色既に然り。受想 ~ 苦を作さる ること は當 無む我が カコ らずし ナン に常なるべ 75 べ有な しと 3 ざるべ るを以て、 を以って 知 b 13 し 0) ٤

> 云何、 如是不 以 以 如 1.0 應 11.6 前线 識 是 6.7 11 1). (原文)復 本無。 無我 有 Aug. 1115 1. 意 23 hiji 15 作 不 115 文 亦不 、是故證能 [11] 13 31: 當常為當無常。 刨 14 汝 10 告比丘 ul 不 故 1 11 m 不作於苦、 ill 11: 完 鳜 願 15 lr. 作 如是 何乃得 於汝 Trai 如 作苦 ANE. 11 是 4,11 日子 11:

管無 此 為苦為 諸比 议 常 m 無 能 This かん 11 是苦 丘即 Ir. 11: 红 樂。 佛 72,1 岩 7次 是思 或我見我是於我耶 I,E 边 自 壞、 不 部北 佛復告言、 1411 佛 是是見 411 4/1 1 11: 丘首、 是 ELE 训练、 世章 役是於我 11: 法、非是 世統 談門是 THE 常

と為

さいい

當に無常

るべ

しと為すか」。

時に

諸北

丘、

即すなは

佛に白き

6

て言を

に沿

げ

13

まは

<

.

32

如正

正はに

非為

8

れ常住に

に非ずっ

若し能

く是な

0)

如言

<

明成さ

を見ば

の方言能

是常

n'i

告づげ

きはく

0

而改变

はに

に是

主

書な

5

8

無等

不吃:

坡

10

5

1

6

ば、

苦と為

درز

**ルとな**す

ورد ورد

諸比

丘言

3

-

世统

此三

のう

-

まし

書なる

世分、

此の

13

file to

常力

なり一佛、

復

間と

ひ給言

<

一誠

E.E.

1= 無智

75

き思惟を作すべし。彼は是我なりや、或は我は是彼なりや、或は我は我是我なるを見るや」。 諸比

過公 是常 1 IT. 去二 0) は 任 如是 近 き し。 下 TES. しく 加 未 一不ら 質に 遠流 來: 遠な 智言 ず世世 若しく は、 0 3 語は こう 質な 常に是の هست 13 1: 切法是 内な きった。 佛とい 此二 0) 如言 0) 如三 < 念な 諸に 1 き念 な は外げ 3 作品 Ir. を作な ~ 岩ち に告 ود し 250 -5 L げ il 所旨 可言 1 0 給さ らず 有 1. 我能 小人 心 0 く、「 はよ 一次 浩 0 是記 彼は是我な 俊記 一次等當 の受想行 7: 1 は細点 6 彼能 1= は是我 記しま 细 9 若し 3 我们 ~ < 過い し 15 は 13 是加 去 b 上言 所有 . 未来は現在、 彼此 或は我に 7: 0 6 諸色の < は下、 12 是元 内:外 我们 0) 或ないはい 如言 <

3.

0

如言

<

是かり

如言

3

如告言

0)

正是見

8 1

T

当言に

是常

0

如是

知し

3

~

五: T 後有 を得 作な 佛言 3 計らい。諸比 諸漏 を受 12 滅かっじん 一けず Ŧī. 1= 旧に色受想 丘、 比 **有罪。** 上に告げ 尼 して、 服之。 我是かれかく を得 75 6 心に解脱さ 行為 たこ 0 るや、 0 如言 たまは nit 政を歴 < 書き 知し < を得べ に是 30.30 雕 -- 4 汝等當 たりの 0) べし。 丽 智を 0) 時、世尊 是: 1 世長 生品 知 -3.5 0 る 朋友 防害 ~ ~ に当かれ L , 雅り し 是の L 投かが 已沒 5 若り 沙: b し多い て、いつ 生己に 此。 を記し の間外間 に記って 世世間 3 己り給言 切ま 12 き、梵行己に 0) 樂ます 人艺 六言 نک す) V 1) 羅 事 0 能 門ぞ 漢電 に、 にこう 立作 < か 50 五章 此 是 5 光の 0) 所に 如言 Ir. 135 3 -3-行う 已意 思惟る -為 て、 il 1 15 辨言 111-4 0) に於い 見は 領な U

後時 即為 沙 知し 佛 外で i, 法 授詞 h 輸 113 となら して 1 三十 給ま は 3. t 0) 3 -さく oms. 汝等 13 , 3 行け 比 Ti. 丘、岩 打 仙 なり、 0) 首語 なる 我初 世" 8 23 20) T 其の憍陳如 法為 福5 陳 1,0 加 事 北 じて説 長老比丘は、何 IT: 是記 なり 法 1 12 時 1= 我がが 0) 蓝光 根系 を作な 是 達な して 13 0) HE -3 を聞き b かっ

光を見て 队员 火 近に 將言 に、人 1600 に焼乳 ĮĮ. Ti 13 息ぎと 1-2 [1]10 日序等 哉な 0 に、彼 排言 大仙 0 夏湯 前に عه i : デ 132 您5 是 英語 7 h 115 -8 とう 0 此 1 -11/2 の瓦師 1) 思性が を安施 至に 1 0) 0,00 -28 THE C 、「仁者」 3 13 加言 んとす 1 12 から 是 1 张: 時支佛 故意 作二 -5 達る 初よ 0) すっ 0 時 せず 73 ---博り 瓦; ile: 時; b 0 0) 间i 等比 彼に一降 20 其。 () 0 ALT: 1-0) 何意 0 江 寫 内の故に、 日宇を 汝若 丘、至 時支佛 辟支佛 33) 法 に、彼 違ひて 1= 心儿 "友" 1= 家を去さ 0 の死師、清浄心 借 此: 即ち彼の せず 治院 住艺 有り Silling Silling 0) -15-語言 燈等是於 11 17 St- 1 3 0 能 U) 遠 我们 身體 為作 1 夜 我當 0) 汝の から 23 連菲 如三 1= 6 0) 我なる なく機 放て、 を以て すっ 家 故意 思道 15 力に 1= 1= を出る 2 2 して、一房屋 明; 寄り , 1= -3 、辟支佛 瓦に 火三味に入る 種な にして、 1) 75 8 是三 かひて、 一夏安居 1 行等 病で 0) 11:0 U) 逃入 を作る 10 大に 外さし 12 とにいった 治常 30 -15b 6 うのは < 7. 1 h 1= L 3 1 12 給水 減ら T と欲言 0 彼に與常 是かい ほきに الله المراد , 此。 彼" 乃至、病を治 -處 彼に至 沙淮 2 13 如言 の進 [[] - , から て 45× き言を作す、 Die a U) 彼の草屋が 操等 故意 供養等 帥 に、 5 -11-已 佛はいい -63-大いくり 聚場 -5 1E3. から 5 6

如 なないないでくじゅう (1) 赋 T 11字 外人 瓦 6 • illi-停りて一夏を經 安徐 後にち 光を放 日、信心 倍 起きたい ち、共 草等 0) 身假 安に 生きっ 0) 所に 外流 して T 希け 將ひ養ふ。 有5 至於 て特別 to 75 h 衙? 0 1112 利。 少 彼かの 6 1= L 何ひ看で まし T 更か 彼如 30 師 0) 3 食んじゃ 12 所須 見み 1 辟る 短師! 支傷 支信が 0) 四七 即見を記 彼如 事を、悉く 0) t) 7. **瓦**即 加。 速に疾 0) 皆然 坐さし、 15 小二 住第 < 却らき して之に供 大火聚 是なの

i

此:

是な

0)

U)

神

通

故意

彼か

更け

0)

何意 す 彼沙 支し 0) 仙党 佛 0 飲者や 人员 1= 0) 身病 は 是かく 0) 時。 是 居幸び 0) 如言 0) 0 損え 無なっ 如 佛ぶつ 師し 赐至 差や 70 < 沙儿 11-1: = を得 将の 精進し、是な Ane to 0) 紫温 L 邊元 7 3 0) 哭す 黎 造か 人气 能力 して 民党 1= 13 る ずの 0) 元 3 加豆 彼如 為か 彼か 10 < 0) 沙 持就 五篇 見み 時に 0) 時支 扔· 見さ を治 し、 支 0) 彼か 哭泣 佛言 常に妙法 0) 1) 瓦台 EE. T 0) Chi 薬ない 净等 恨意 1= 快多 少 12 彼如 を行せ 111 水で ーす 0 爱。 1=5 3 ~ 人是 已言 因 33 3 者の b b 1 1= に、 13 1 T T 间流 彼に指 樂方 8 ひ、 悉く 我是 さし 遂る 1= 時支佛 当之を 即ち 時に 0 6 借款 帰る 哭流淚、 を將る 命命 U) 終す 與5 L 神通 てい -0 --n 因 嗚<sup>を</sup> 酮 0 はく 系统·12 而し 1) 0) を説と T L 日子さ カコ 療物治 T 专 汝荒 宛な 死的 彼か と称う 0)0 lilli L 師り 此

む 3 3 差 D 3 なっ 得 13 能力 11 -3.

别多 例ぞ 0) 神 神通 時等 沙 别言 以 1= 諸時支佛 形 ال 公言 t 113 b 1) 死; . 唯芸 6 . 一た 彼如 7 0) 群等 小か 3/3 支佛 Fi. 少 Ti に満つ ナニ [n]= 維 - ;-. 0 梅芸 1) 木 T 沙

层

MI .

能

茶

形に

6

250 汝太 30 30 Élli C 1 も老大 見改 78 E. 能を 慰る 多 辞る 沙方 作な 1= 75 b 支信 h 13 , 此二 3 T や不言 11 0) 時 今 瓦 们龙 13 に、 師 我的 人人 < P 1= Lo 等6 0) 0 彼如 寺段は 己な 身を 0) 延郎 C 0) 一十七日 作 瓦! T 供養 13-7.0 lili L 足の 0 師 言い は 所言 11 1. 13 汝是 t) さりに < 0 0 U) 彼等 神道 汝は 此言 心 見一 處を去り 等時支佛 當 72 0) に歌 此 如正 b 10 U) 功。 A S 何 德 T 12 111 3 此 11:20 40 0) 一聚落有 U) 0 時 T C. 仙門人に -则。 0 彼等 躍? 冰点 U) 111-4 神道, に大き T PIN N 0 TO C 王台城上 **珍水** 亦言 支 1=0 41 佛: 善利, 通流流 1) と名 復 で ーす 得 1. 我是 何為處 づ 瓦; ~ 等 5 Hilli 0 何怎 0) 城る 所是 汝流 品信息 沙 1= ie 17.5 b 於て 居在 我に等 去さ 7 T

6 有为 諸は 仙堂 居 山龙 0 庭-す

MIS: 間等 13 0 ~ < 12 33 111-2 個色 13 山李 1 < 0) りて 於にて 13 明等等 個音 我们 我常 0) 瓦台 3 印字言 老大にして、 亦然ら 即にちは 佛門のけ 被常 即是 彼中 出場 ん。未 0) IL; 下諸岸 彼等 諸 有多 最上座 仙艺 5 支佛、一切 群" 來 一時支佛に自して言いた。 後の邊に於て、 理学院 h 支佛 111-" に於て當 と成な 113 皆彼の飲食を受け 5 して言さく、「 h (= 112 程迦如來に 1-0 彼記 ( 等何為 い、發心乞言 遊流 後記 一 0) 值遇 気においる 食い 水諸仙 はく、「願い 寸 した。 の順せん るを得 仙には、 りて から こと、 べし。 13 後、瓦師 前点 < 0) 食を受い は汝の此の哲決して成就 投がが 教院 此 が門師は最高 0) 功德 V) の中に出家を得ば、願 記念 1) b 清等 て 浄の心 老 心に随い にはく、つ 最高 大なり に語 當家 3 Lc

4 h かい .-0

Fil. T 0 彼言 佛言 2) (fi: 尼沙 () 以 等 用字等 5 h 117 0) で頂禮は 彼常 供養 -彼言 20 塔 0) 音路辟支佛、 汝等 所: The 莊嚴 說 O 70 他 比丘、當に知 丽音 U) 順台 法を、 勝言 して 0) を發 死! 用字; 好和前 神』 順は 瓦。 師に 間に 3 此。 るべし。荷 12 彼 12 T 行 著 はない () 此 我是 拿者! < MI. 17 くを見、清 淨 心をいるとなった。 , 論に内に 三なし 0) 0) 時; 善根が 知? 支信 砂なか 7: ( -命給給 に精 0) 瓦師 整温繁に入り 5 , - 7 彼如 は、今日 以う彼れて 7 旛倉 告系 て、 邊流 より を懸け でがて、 彼ら 給き の此の長老大橋原如比丘こ 0) 少、 空; -111- -くるを見、其のな 0) に於て、願い 諸香 行くを親に 间是 に飛び 12 花·燒香 < T 去る。死師、 じ、十指 は 11 最大 合品 利" 11 北京 彼 香; X. 0) 收言 を合し 海兰 0) 16 如旨

に出家せるは、謂く憍陳如比丘是なり」。の說法に證知を得たり。我、復、授記せり。我、復、授記せり。

諸性が

の内に於て、最初に法を知り、

是の善根因縁力を以ての故

に、今、

我が邊に於て、最初

我が心に遠せず、先

## 耶輸陀因緣品第三十八の上

作 3 報等 0 神 樹。 1 0 上自當當 所当 樹。 T []]] 逐步 TII b 共产 0) 1 6 1= T Ti 1) 肝宇言 0) 彼かの 之れに 死; -T 曰. 1 0) 城し 心念に随 0 彼等 成。 人等 1 波維。 0) 限変す 樹の -T 7) すいう 内意 彼等 9 3 0) 1) 報償す。 男女を 人 を得 T 回 ---: 0) 3, 2 b 樹い 训心 0) 或は、 P 復意 1 共高 0) 0 乞言な し 城る 村。 人后 能等 別で見る 彼如 em to に行 を去さ IÇ. 復志 ひて言は 0) L 岩。 我に男女を興 林 し我 或ない U る遠 共の 先だせ 樹。 願力 6 何を、一切の . 諸と 2 まし かっ 人 死た < 是か 王子 6 0) 6 1 0 業 5 0) 先業 此 如三 T 種湯しい 9 ~ 字相 百官 順 き引き U) 中に一尼拘 ナこ 順は 人民は、 0 の福徳因 を乞 海" 樹の b 18 -< 成就 1= 2 20 能 は我か 9 < 願的 3. 4 洪 彩条汽 或ない 中少 彼等 陀 我" から 0) 1= ん時 樹。 此 カラ 悉く 為 に随ひ 温力 打 願台 0) 0) 0 2) 人。水 をあた 願 男ない 我常常 强 時を 0 名 T を以ら < 彼か 皆称 2 b 父を得 亦成 生作 て谷が 0) にない て、 -[ 樹。 而是 3 ずう m. 彼か 大に 加し や 0 0 L 彼か 7 0) 號が 岩。 T 得 0) 樹に 扶き 彼のなと 祭され 彼ない 因以 10 た 思智 で成じゃ -1. U 祭祀 E 乞求所 而高空 の人 2 就 6 张: から しが T 松二 人言 6 10 所是 21 報は 大供養 願以 115 T 1163 11=3 す 扩小 心言 大法供 6 或る まり ~ 1 供 得 供 lis. 3 144 如 卷? 现! Te 彼か

在.s 無りから 0) 日井寺 0) 高さ 彼如 牧 0) 城る あ b . 15 所言 調る 大品 . 象・馬・牛・ガ 耳= 長者と 有る 羊りいい b 0 名 ・及び喧噪等 0 V T 善見 日とと 73. b 2 0 0 乏少する 0) 所なく 10 9 致し 過ぎ 班 Ji. 0 农 势: 力自 6 0

M 動 陀因 終品第 八の上

女人有 家中等 2115 果言 多 具な 75 < 老者" る 奴n 妙 子し な して、 b 息有 . 岩し 音弊・伎妾・估 來 し仁自ら、 0 時に、 從 3 郷以 して となきを知 彼か 彼か す 樹。 の長者に る所能 仁にの家い 客作 に乞求せば、 者に、 人有 6 10 は正常 ば、 男女有 50 洪 此 0 男女皆得 にして 長 **興味** 城外に一神樹 13 0) 5 班: なしっ 宅 3 は 多言 珀艾 长老 琉 新ほれ 所行 、勢力有 瑞 度[ 打 元方毗沙 何故 親作來 風梨·硨磲 1) 6) 名" . 1: 图各: 往 門天大王の宮殿 づけ 能是 彼 ・瑪瑙・白玉・珂 0) 香 め間に てたっ 乃至、衆 是かくの 求 0) 邊江 所 に往ばい 如言 願 2 1 皆得 お言 備 悉し 贝览 如言 いん 銀網 51-16 を作な < 乞求 -i, C 3 T 7 若し男子 但是 調 して男女 發气 は 仁んの 種。 の歌 < なんによ 8

を索を 家心 85 3 種は る。 族 岩 能 < 乞は 阿花 絕為 120 心なる るない 順に り女を生 ·劳. るこ と続い 3 を得 ~ Lo

震•

カ・、

あつ

0)

0)

を

-

1

しむ

10

別信言 償やす 1= \$2 b th: 0 明宇 シューショ 彼か 彼等 岩り 3 樹。 0 樹。 L 3 時に、 漫に 或ない 彼" 13 可分 能 i, 能上 く人に、 男女を得 IE; 3 彼如 復法 人也 ان の長者の X. 彼尚 0) 0 心に 福力な 男女 川;\* い) 13 te かん 實", 1) 3 0) 計 -----0 順為 1= T Mi: 親作族、 LIJ. M 男女 を典 -30 能 TIT! を得 親族に根に 男を索 か 是於 h 得 刊為 過 0) tc 加豆 73 3 , を以る ال ال 25 0) ここ過 C みこと、 ば男を得い 頭言 T 是の言 だい T - 1.4. Mi 0) して 13 處行 被 -33 彼かの 1 0 彼記に るこ 女を索めば女を得んこ 人言 慇懃に -彼制。 何だ とな 2 此 男を得、彼已に 0) -彼如 所 け 0) の長者に勘論し にか 我等 引たと ん Fi. ľi" 凡言 5 1) 大人供養 日身に、各の かっ そ男な ٤ 女 女を 彼如 してい はい 0) 得為 決定して疑無しと。 ど作な 樹る 親に 指父母· 水 60 しく かは、 して 2 ---0 先業 無いしませ 長者、但、去 汝大長者 祈 彼為 0) 無情な 因緣 に報う T

## の第三十五

## III, 輸吃因 緣品第三十八

を生 心に 1) (= 35% 12 願的 6 1 0) 樂古 意いたち 得 -樹。 b 男女を求り **善是大** 图? 所 3 15 1= 2) < 9 370 しまず 記しい 1= 富富 6 称河: 我们 艺 1 長者 汝は是神樹 既に彼 即ち 난 んに、悉く 117 3 111 3 諸親に せずっか、汝に從ひて乞は 1= 歌さり 家 に到沈 にて、所求 僮; 族が、 て是り を將 ・背果塗すと。我に一筒の り已り、樹前、 數學 如豆 小願一切皆得人 き供養 感息製 ・金銭箕 15 に対応 共に相聴い を作 ho ち と名づけ、 して • て、是の言を作す 若し かり、 1 見息有 是の 我们 をし 及這 乃言 報答 3 し人人有 CK 7 無さ 好先 を作作 第三に苦 新世 沙ないないは 17, 01 種種種 切、勸言 簸· 箕· 3160 枚° 所。 111 章 7 凍せるを以 刀等 1= 细儿 jų ° を費持 3 大なるく ~ し

· 銀龍 將為 汝樹を 研:加

根本・枝

作、一切悉く

却しりぞ

3

まで 到是

3

終に

汝を放

9

乃き、

馬力

Nj?

根鏡

如江

10

17

0) -

残落せし

必ない。

沙门

我に子

723

真

-31

3

は

ず

h 150

我们

治さ

此

大祭

能為

さら

h

は掘

b

T

地

1

6

汝なが

根産を

収とり

って段段

不断

汝の枝

柯如 30

を収と

1=

剉等

所截して割り已り、

札札隠蔵し記りて、火を持て汝を焼き灰

と作さん。灰塵の

如言 5

し已りて、或

<

す。 四点 10 5 一福力有 汝の 又是是 で得出 廿 此 灰 0 かで將 りて、 85 我が 0) ん b 念を作 て、 生来所居 男女を得 然る後、 念族な 0) すい 時 0 るの 3 樹。 彼かの 來為 河にいると 心心 b みの て此: 質: 樹。 彼の長者、 に、他 1111 2 (1) して、 神は有が 樹。 水に向ひて郷 に與熱 思な りて之に依 彼等の人、聞ひて言はく 子を得る へて男女 司及公 -50 73 13 け へを作 15 3 ん。 1) を切り 0 神 --さず。 或は汝の灰を將 T 彼 の語言 0) 0) 但だ人で 故に、共 樹"。 を 間\* 神 ). 11: き、大恐怖 悲泣流 の横。 żb 水产 必ず當 るも て、猛大風に對 能 0, 游; して是の に我 ( を生じ、 男女 自含 5 カラ 業因有り へを與意 この 加加 樹。 27 2. 言を作 を壊 ٤ 吹かい 野き

すべしし。

0 忉洁 彼か 利为 の動い 天宮に往詣し、到り已り 副神は、恒 清温 12 帝釋天に水事 是意 -0 して帝禄天に自 爾等の 時 彼如 U) 京印かる T 速疾 • 是なの たに天主な 如意 3 36 帝釋 12

ここ言を 得不。禍福善惡之語。

巧言 云何。今、我 作" 古、 男女を得 の長者の、 便人 7 3 前 って、 丽芒 0 5 3 長者が の時 早く是の 0) 因的 亦有 孙 系表 13 0 天主帝 見に子い 共 の理り 世世間以 如三 うや不やを視察すべし。時に忉利天に、一天子有ら ·得不·為篇·善 き精動を 0 然うと雖ら、 人の 為に 作 1 神に告 悪を求 定 速気 汝樹 3) しず 乞せ に彼 T 别音 Ela 红: いの長者に 3 13 少しく 30 HL < 與為 に依 汝樹神 -21 端流 忍に 73 21, 120 能 はかか 0) L 大善天 男意 T 是な 0 3 但為 则: 0) 加克 ~ E; 憂う 惱言 諸は人 33 五衰の相、 唯艺 我の を生ず から 引法 18 14 作分 此 頭出 13 3 自ら福因有 勿言 樹ら < でというと ころ、 礼 江 0 所於以 大い、天人 は 被 我り n 4 9 0

勿然養黄 几し 13 彼か 0) 天人 7: 0 身間が る。 一は彼か 定さ 0) 成光 めて、 0) 天白 自然に變改す。五は彼 1: 少ん 世はた 0) 版で に確認 下よ b かんじょうと す ~ し。 の天、常に居停す 田? 五、表 す。三は彼の 0 相等 とは何ぞや。 天の所著の衣裳・垢膩不 る微妙寶床を、忽然樂まずして、 一は彼の 河野 1:3 (1) 妙。花、

東西に移徙するなりっ

0, ば 爾音 C 0) 時 汝等 復、未だ、合 天に主 亲亲 打動 一釋提利 b 黎の善本を 関、彼の って、重悪の世 植 天子 る、常に放逸なら 業 に語かた を作な 5 3 ず。直流 是での 8 すい 如き言を作す 嫉妬 -謹慎して を以って 次元ちいま 罪? 語 を提 和 13 おある かな、汝天子、若し時 当され 0) 此處を出 過点 思以無 < 退ない , THE L 非 を知り 18 造

必ず人間の一善處に生るべし。

方間浮提5 0 制作 發心 0 0) 4 時き 家以 L 6 (1) 天子、 なは、大富 地に、一大城行 T 波は 羅5 行になって 徳は 1= 住ち 1= 自意 して言 して、多く b 沙、波羅。 彼於 0 為た 3 く、『願い 83 捺な 勢力有 に見と かと名づく。 13 り。乃な 作等 < 彼か 記 至、一切之少する所無し。而して彼に子無し。汝、の城に、一大長者有り、名づけて善覺と日ふ。彼 共高 處を 問言 カン h 一 釋報 U5 T 言はく、一分、此 U - Ku

15 所学 聖道を證せんと欲せり。彼の天子、帝釋に諮 是 煩烈 0) 天だと 1= は、過去世 33 諸方 を取ら に於て、天子 ず、一切行の の身 為時 を得る 語のある 41= 5 b 3 て言はく、『大善天王、我、今、居家に處在 善規 2 を愛せず、而 12 植名、 生をなけれ も彼の一生に 脱っ 内公 糸なん 洞る を作し、涅槃 がたん で収と 5

諸場が 22 日第 力多く 以為 b -沙川つ・ T 我が 明七次 王 111-12 位の 城程 乃意 を受 35 棄 彼如 17 拾。 一切種種思 0) して 姓内 書き 70 His 欲っ せず。又、 家山 1= 0) 生言 沙 に於て、 健なるも、 12 合き 100 淨。 [his " 多 焼行を 侧 共 護明菩薩大士 E: 一雅三流 U) 旗 で修行せん 彼。 大夫人 0) 家は放逸に 書提い 2 0) 欲! 邊元 沙 -50 0) 版 0) 處な -3-5 710 彼如 C, 右5 ~ 脂质 ずして彼 の長者居 < 北 1 ば、 版 6 入におい 我が じる 家" U) 意 兜生 0 率天 大 T 彼に向 に資 信言 113 に無き より 湔 财 ち 珍多 て生ま 0 て生 便等 11:3 輪? 有る n , n 9 を轉に h

か 順音 13 -3-

上次 73. を作さ 1= 120 13 彼 响; (7) 15 求 助 0 7,00 天子 脚 2) 天 t す 0 JE. 15 作品に し。我 護い 成 常意 京社 評賞 を得る 大王、 报 彼如 it 人" 1.0 0) 彼かの 1.6 時; 1 -1: ば、 は L 天子 < ورا 113 111 3 6 に語 すし に彼い 當言 1) に彼が T 0) 設に表 --常 13: 是での に阿将多羅 に生き 王、若し彼 HIL 如言 家品 かきには - (" 0) 杂读! し 三龍三菩提を 沙 な成立 0) 作空 11.jr ; 就し、亦、汝が に於て、王 -沙克 成 (H.) 能 -1-. 9 出。家 < 彼如 1: 是の如言 0) り 家 成" 1= を佐き 但言 じう 投がが 日: 12 助す 6 h 終心心 7 造さ ~ (

爾: IF TO 0) 0) 11.15 を生う 主心 10 .7 常言 3.11 775 U 1) 一人 王; (1) 16 邊心 彼。 日! -之に語が b て、 尼り物 の語 FE" 1) 7 樹。 713 i, . . . 1= き已り、 -5-1121 1: して C T 115 心大に数喜し 价家出 1次 13 • E. N. 家的 後に消ぎ て、 樹心に 汝なのち 1/1 とひいい 過程充滿 に沙門 時を知 と作 - 11 所 3 1, 久言 自ら勝た 15 1 8 汝當 から i, -3-る能性 速がに

I 輸 陀 [3.] 粉 第 三十八 0)

0)

0

より

此

78

心

して

彼か 10 0) 汝は、心ず、 大長 者にので 1113 往出い 智志端 1) īE, 13 福艺 6 -1 德 公; 0) に在り - ja: を生う む 少で ~ 隱蒙 但是 其等 现法 0) -3. 4:1 AL 出意 長為 にや درد -人ない b 7 درز

て、定めて應に拾家出家して、沙門と作るべし」と。

< 歌喜 No : 18 婦した こし、 立て、最上の 0) すべし。我已に受胎 115; 抢家 12 受胎 長: かして沙門 -受胎 樹門 敷設・最上の莊嚴・最上の供養・最上の飲食・最上の服飾 と作らし 1= し已りて、彼の婦、 限じて言は す の時、長者、是の 8 ざるべ < -蓝 し 63 即にちば 哉天神、 情等さ でに、彼の STE S り、長者に語 語を聞き已り、即ち其の婦 但清 の天子、竹利天 願語 14 < 12 b て云い 我常 t もて、之に は 11:5 1) く、「大善長者。 障落下 1 0) となっ 来し、大長者。 ・大長者。 為 供給 8 に最高 してい 上彩 應言 共和なで 1= 者。にの、 息える 狐 らか

手をしめい

有多 1-11 11 ないない 0) 12 . 日序音 く具に之をか 典為 3 長: 13 , 水 政 む 波路 與 120 3 流行 -3. 15 捺すの 0 13 食き 日本主 を須り 四次 1= 75 興かた む へ、飲を須 門外 共 3 の家は 1= 13 內所 途香" 於て 113 じる . 12 典 福; 0) 道質質 八、床敷 川广 4分 1-は 飲智 を與べ 古 U) 多点人 10 须言 人の處所に 內原 むる 1-に收め、一切 がに、無連な 12 欲世 即にある がする 州、三 1-何么 败? 13 18 0) 1 13% 立," 酒坊、一切の居舎 與 を具た 1 iti 香; 6 を家 水道 15 須むる る者が

旷;

长

がが

政治

九月

3

满

C.

或は十月を滿じて、其

の胎成熟し、一男兒を産む。極大端

IE 3

は 鸚鵡 30 32 ~ 己るや、 きこと雙び 0) 如三 1 共での 長りい 少し。 上に、 重な 身に L 、自然に微妙七寶の葢を化出す。諸世人、見る所の者、 支節端直 の色は黄にし にい 諸根悉人 て循ほ金柱 悉〈具 0 如言 1 肌肉 < 頭質 0) 柔5 は側圓 和" なる循ほ 1= して独 皆大唱して言 生や 西天? は 傘流が 摶荒 0 如言 0 心。彼の 如是

『希有なるかな。昔來、未だ會て視見せざるところ』と。

増長を視り 自然に出 n 72 共 1 啊" る ~ 唯止一子の し。 から 戲 汝等名を立 0 如言 時 るるなり。 一是より後、 現したり し。又、 長ちったっ < 0) し、畜ひ易 みの てよ 。是の内線: 復志 童子 彼" 父母愛念して、曾て 人相共に稱喚して、 が。 童等の 內外 の生後 درب じ、し 後、 0) 為 た め 作属を集聚し、 10 の作品等、 長者は何 以うて、 33 に、四乳母 13 0 名のうちんる 心を 得って 有っち 相共に平量 に四城門外及 耶輸院(事意院会院」と為す。 流布して一切に逼し。 職は 之に語言 を立つの一は 1) 説と 北 -3. 生す、コ りてい 限に、恒温 U 交道 此の子、 抱持ち はく、『我、 0) 頭に、 1 に看んと欲し、 是() 、二は洗浴 初览 めて生ま 無過館 故意 今は 共きの 1= 己さに、 るるや、 耶輸陀は、 此 を立た 目前に養育 の子 . 是の如き見子 三は乳を興た ること、前 は 上に寶蓋有 應き 父母も に上郷 して、 一郷と名づ の邊に於 八へ、四は を生り に設け b 其<sup>そ</sup> て 0 2

『福徳の人は疾く増長す、猶は良地に果栽を蒔く如し。

薄運少赫無相の人は、道頭に諸樹を種うるに似たり」。

彼" 0 子。 漸漸長成し、 既 に能 にく行走す。 後も 家法に依り、諸の の技能 を教 小、作業 を學

耶輸陀因終品第三十八の下

12 37 年とした 2 -一门 服芸 青春 熱ith か UK 1163 至な b [:[]: --船管\* il ? 洞 - 7 な 及党 原質 3 造? -{}-語·香類 24.0 . 造か 3 财心 無 12 L 多 出沒 別以 工巧辨 かつ、 別答 他 五衆を識さ 停と がは、利 與為 20 智士 10, 達さす 順? 欲馬 外は 11)] 5 3 悉人 1) 七珍及び 受け "战" Kr 3 計 就? 肌して、 資物を了別 貨易 具多 人での具装 现法 -4 する。もろもの に第1 3 0 0) 是か 6 0)

0

3

る

1

.

は

L

T

1=

h

か

40 1-1= 扶 -7 115 行等 (3) 5123 1/2 ? 1= 施 FI 所言 提了 () (1) 時 [5] ET. -1}-13 香む E. 7: fi: 3 0) てい 階が 其 谷等 谷等 门"没 小 13 17 (3) 熱きか 1116 1116 2 1= 0) 飲食 父、 提り。 是 彼 明章 を立て、一一一 種は神は 已是 6 7,5 U U) 部: -3" 彼か コムハ 如言 C. 1= で後、 您這 冬等 0 安置 最美量 童子 733 [N](: ][]; ^ 手 i, 1= L の階道 The state of -3-[1] 軸にの 1: 振》 0 為た 陀 刀; 11: 43-- 1 場できる。 学に 林 重 1= 調力 3 0 8 1: 學言 1= 子也 12 和的 0) -7 L 13 學是 0 汉 心の 0 三さんだう てけら 收言 Tio h 忽然给 五百人有 一つから 切り 华的由 0 150 政ない 樂灯見 を造 1= 1)7 治療 0 选· に温む きら 何是 证: 強い 立: 其 1 3 1 () 出家 安を立 140 135 7. 12 煖、 Q [1] ? 0) 党等 ・三叉戦 所言 11: -13-五次代 0) 0) 见。 8.1 h てて、 三堂内 周; 些 5 を設定 冬等坐 Hi 0) 0) 1= 資物 語之 批音 等 1-礼 共主 を持ち せる (= 0) 能 Ji. 服ぎ 打言 1 0) 共 古人有 111 L 学ささ 11 しかる 12 0) -: 内意 くず 堂" , 向背 以 和湯 器 --- 12 (= 0) に風ニ は赤い 1113 日3 相為 服 種の 1) 内告 T 14 初亡 拉完-T (= 911 脏器 秋啊 信意 樂 (1) 0) 指言 防胃 -[ ال. -13-[11] 5 LA 時に < 416 1 13 月 む 1-守法 11, 湖: 坐す 说论 法法 提到 视心 3 じんだっ 秋台 财人 北方 事 E 0)5 3 即是便 共 HE 11 雜 0) 成了 据 前為 0) 0)

明

8

院

彼"

U)

股質

に在

()

-

具に

T

Fi.

欲き

の快楽

を受け

.

道言表

が感じ

門子と

12

世分

,

波峰

に在業

III;

に、 輸の 加。 12 初時 輸品 發馬 てめ 無能完法 陀 帝釋天の T 响 は 70 轉元 < 10 是常 \_\_\_ 給 0) 仁學 如是 33 37 2 輸湯 後的 陀" 7 帝なる 開 仁 きに 天王、 1) 時為 天上よう 嘿! 然 至い 3 1) 0 下台 心ないないないない 受く 應言 0 11130 1= 輸院 能に 八3 隠して の宮 درا 5 殿で 7 受け配 1 15 拾言 家け 至: b 0 出点 T 家 到公 す b 已海 曉; 5 0 السا 印字言

心を知 喜清浄か 儀端野 可以 Mi. 间为 香や 1115 丽芒 馬力 1= 路? Til 0) 10 12 行歩沈ない 日字 日寺を 30 100 生物 を以為 6 茶: T じう 世世 3) 行中 即便 T 领: T 内? ( 身に 是朝 5 の意 川為 国家 0 微光 洪 T 1 35 香香 作者 笑き 0 川宇に に作 计 11150 足言 15 t, てく 情に 淨 37 著表持 能 光明の 為公 U) 1 地京 心を 心治 諸相 如来を見 ブとう 70 非版な 小小 放告 以為 2 初ら Dr. C 石 安摩と 其 13-16 北流 まつ 0) 3 10 -31 とし -11130 ٤ と、 りて 100.5 欲ら 1) 下流 す 定性 T 波は , , 猾\* 0 6) 造った て佛足 ほ 烈品 還に 虚 はたち 如然 地方 だ の足行 -1= 未だ人 頂意 0) 人" りて を満た 前之 1 1= 開造三世 食き 向等 712 7 6 から などと 2 3 如言 T おいます 水; は し、速や b h 見かられ と欲い 給き 佛に 2 6 りて、 を見る 1, 已是 彼の清淨の るに、 即在 心に歌い ちちち 長老

0) 0 1= 用等等 向智 福音 から 0) 11年 邊元 唯為 至 Inf 5 長 長老 タたしか 160 口ま 1) 5 -Fig. [inf 我に頂き て言を 防守し 作 他的 1= 16:0 当っけ 時 3 那思言 1 我れたさき て、 衣を整へ にしに見 三流 治け 是の如う 打3 して なる て : 沈 !! き言ん 1: 我们 درز 400 を造った 73 b 沙 -大i? 世年が何だ 佛に 1) したま 加 , 元 選ば -3, 偏常 11112 して 司次北京 0) 告げ 350 因治 江高 が失わ た T 正。此 言が 膝を 1.00 故意 はなは AL 地等 0) 1) 11150 < -10 1= 州島陀堂 著。 笑して 河が 17 汝元 Min D 十号指 光点 を見る を放いりはな 楽を合し 即為 ちかい はほどけまを から 1= 聽言 不なや。 け る C تالا

b

111,0 事金に 能 大 Ye. 男子 夜中 次はな T 拾い 家 出心 宋1 我か カジ に 歪流 1) -[ 沙門 2 作 6 12 ブン 沙岩 [11] 5 と作な 5 已是

h 713 C, ずず T Su[ 5. 羅; 漢法 を得れ

L 如言 III? T 11字言 11:3 已 沙山 一点 河南 1= 通 に、 11130 1= 0) 童子 輸出 -/25 カ 服务 彼… 30 7 燗 何意 FE 0 U) 以 T III . 妃" ---U) 处心 売内よ : ; 樂為 LE' 脏 13 3 5 園売に もい 0 U) 3 即是 諸さ 是言 19:4 証。 1.00 U) きなり の焼き [3] して 3 1) 0) 出で、還り 如正  $\sim$ 1= に唱い き場場に 女を B 1) 洪章 至い 明をう T 0) i) して悉く 事 2)3 0 ていなく " を見い 断だ 雕; 述 って己が 著る ぜざら 地方 服药 して、 を觀み 皆著 を生き 見ることは 我能 學等 0 睡され 将き 1= U 6 む 0 入る。 T T ъ 1= 自命か 今 爛沒 次に 心 にる む。 彼常 現職 于智 七十 1= + 放逸 III 2 撤 h 海です 行す と欲い L 初公 0) 0) なら 想 T 夜中 樂 共产 L 0 1= 73 を生じ、 ho 0) 在5 樂 時 家内 まず 咖点 6 復言 天帝釋、 T 則 0) 0) 自みづか こい 處處 眠れる 雜語 退心 1) 中方 念点 神通 0) て家い -17-じて に於て 然為 處! h 3 4= 處し 力沒 2 5 4 1 1 1 13 欲ら 刘小 75 13 樂 13 暖き 6 すっ 以為 1 想を生せ 循· 食, T h ほ 肝等等 と欲い 寸 時 槽外 即為 1= 天帝 大点 ちは 5 h 265 化 0

日车 那生 -0) 31 功多 用等等 1113 12 車ぶる 世。 , 陀、 5 一)と名 治言 h TE : 3 家 彼か し出家 つ 0 し給 夜二 3 睡えれ に借い 2 して、 彼如 0 0) () 心に 著っ 学 b 沙門 是なのう に 非幸 渡 と作 U 如言 b MI TO き念を作 至; 自 中心と 3 b 夕たた 陀 h に忽ちい 善男子 を求と 自らか し給 草を 8 を慈愍 記言 h 2 -収と 1 3 5 今元 是なの T 堂内ない 給 夜 鋪し ~ 0) 200 如言 を見る 1 15 3 1 1 为言 既 為 に立る じ世語 训 3) 0) 0) を創い 1) 處處 11150 故る て、 輸品 10 33 に特許 能 5 河影 己な 大点 0 9 善 1= 結り 男子 至 助小 はい 明常 跃-坐 决以 安か

1

3

1

17

3

から

.

25

T

1

13

1=

0)

烧

13 挟? ^ . 疾さ 女言 或为 話り 有多 はい 或多 娱 6 はか 女有 奴言 炊: 到[5 女 女是 1187 龙 6 有为 見み 1 -F.T 6 散 3 . 1= に 五紙 新され 第 T 悉人 8 12 傾: 05 3 THE L 侧 挟: 脈が 音なんじゃ で大き 服% T (= 或ない 1703 肥計 著っ 135 6 < 学机之 焼き . 0 或ない 女有 政态 6 はい . 或ない 焼き 6 -一大二 娱! 您; 有ち 6 女に 德5 1) 打多 0 8 130 游言 頭分 抱货 6 呼べた T 持ち に • 小等 海? 华地 鼓 政あ 15 12 をいい 流流 はい 懸か 焼き して UT 女有 , は 或さ 眼音 し、 はか 6 6 喘き . . 婇! 或ないは 府ちち 女后 を以う 有あ 娱! T h . IK: T 女品 鼓 琵げ 打西 h . を抱か 語を h

心言 起力 13 15 大意 3 h 向劳 1064 FX 加? SET IS 10 6 1= 12 衆質言 擾乳 見る h U) 已言 想言 ٤ 不 欲言 132 U) 1) 安然 -[ 版二 1/2 建元 -1 11. 温天久 堂" 所に 他は 離り 11 0 h 0) 想き と欲い 歴と 悲》 73.3 逃ん T して、 洪 生态 1= 6 じう 0 至:: -وع 價計 3 大意思 1= 値ち 此: \* を論え 明寺を 0) 念品 時: 1= U) 想きを 道等 沙 Ill? s -7. 派: 1160 作等 il 12 陀 生品 -5 -- 15 0 103 一百千に足 時に 是な [1]] · , ILIA は U) 中多 如言 < . 天 1 介部 程: 見みと言 3 樂 此前 出意。 欲去 は 0 庭心 して 1) 大智に 即是 132 -[ 涅槃を ちは 害 0 [1] 階 共 17 n 道等 0) 恐怖 队分 水 を將 著 け 床や ق، 0 已经 3 T 處さる 0) 5 b . 洪 想き な 意に 忽然として でか b . 0) 前流 生や 出あ にり立 念礼 じ、 著 此言

洪

0)

III;

輸品

吃

堂5

内語を

0)

-

諸は

探き

女是

0)

眠さり

0

是なの

如豆

37

から

地すを

1=

消

-[

3

12

見る

13

1:

狮\*

死し

施して

0)

岩

<

1=

T

-40

種

8

異:

13

口〈

協い

相談が

子

學言

作公

T

IIIE to

b

,

政态

130

探き

125

行物

ini ?

覆言

0

T

間重ね

6

.

或る

120

娱

女

打多

9

0

In so

10

仰為

63

To

る

門門

0

6

少 1) 5 光的 明為 かう 放流 ち 1 此 3) ( 光言 明る 03 112 27 < 11:0 0) 家い 70 THE T 5 - 5 0

處と 73 3 所 1= 皆な 0)3 0 安丁 室片 III ? 内等 朝は J. A PE . 0 1 諸嫔 見 13 此三 女を 0) 明るをう . 好等 見為 75 香 1110 世記 1 1) 皆ない 用為 , ひて 堂等 肥空 1 t 著っ DJ. 5 h 37 --出 8 后; To 樂器 明宗 ر ع 洲雪 為 1 12 懸地 交宮 L 江;e 出し U) 乃言 火E'S 概ない 至 火 は 程等2 U) 逃〕 如辽 0) 1= 如言 毛力 1 6 地等 猶な 及等 到完 は CK b 柱はから 死し 12 人に 30 6 0) 通常 T 屍し 父ち 6 能 T U) 林 国な

功

1= 展。 pH .. 诗 漸え 13 间。 征" 明学 外" に -5 神气 fis ~ (= 天 TIE . 1= 0) 0) to 1= 天帝 肌。 帝部 波江 如言 C THE " 時 至岩 如言 72 -程といく 川寺; 南から 9 世界 111-12 那些 念点 彼 il TFP 0 れ 館 河道。 -外了 刨 見み 11: -5. () 0) 大流 D 野主城門 5 天帝 PIJ: 己 الله = 邊元 ちに 1-7. 思なな 速等 彼か 彼か 至 0 () 人有 1-3, 安樂 の人 13 開か 學和 C 7 向む 0 疾 b 1 11130 Ü 時 を見る 厭為 17 \_ ( 6 耐÷ 輸に 一小いったった T 明常 (=: 1 離り 明あ T 門為 725 11120 到少 3 0 V) 0 0 70 隠滅っ 時 輸陀 是での を憐し 2 想言 U) 3 大恐怖 開い 邓。 頃かに を 此 n. **输** 銅り 彼 0 生は 1 选: 如三 陀 家い 9 13 洪章 出家 彼 73 170 给 時 训动。 彼か 0) 1) 0) 北や 乃記 水水 [H] 5 (E. ~ 0) h 78 門意 U) 华党 田小 [II] \*, 作二 3 () で隠没 因い 勿からよ 為た 酮 [11] 6 T し給き 輸いる 13 b 彩。 問言 定 閉二 b 極る 25 0 を降さ 大流 暴意 の故意 時言 3)" 大馬 2 丽。 此三 門点を 又 ["] : [11] ; 1: 111-4 6 思く 0 WE ! L 怖 に発 inl: 介言 開門 む 沿る 沙湾 偈じ 岸流 彼如 開台 身改 30 を作 有り 3 河流 13 1= t 岸流 0) 勿 語が 6 至治 李清 冷意 だすぐ -時 b < 0) 6 來 2 其 光等 彼岸流 を震力 6 說 h 0 明為 11:0 時芸 4 次な =3 3 1111 さつう 即是 して 1= -1-0) 時に を、改言 放告 在常 便 聲 III; 11.70 切。 0 ち停住し . 前には 5 0) 1113 岸や 他" 輸陀 がなる 1ºE からおんとは 金色さ **松**陀 徹い 0 0 器波 10 父生 して 添る して 出家 處: 安提、八品 地等 T 0) 400 1: を経行 , [1] 暦な 规之.. [1]] 生ん ijį. 0 [11] 38. 110 UD b 业, 1172 時 (= 1115 以為 る t. 11/2 1) 3 HE. 亦たいい 給言 1: - 3. 問意 飲 と名 北: 手飞 J رار む 處: 心方

汝等

10

设置

· 花

111:0

1-1

陀

此二

U

無む

是一

黎

0)

沙

取

36

0

以及み

如写

DE S

使言

心を

見和已記

是な

如言

2)3

دئد

1=

冊世 金元 0 故? 13 所と 1= とる 能 ( 彼言 見み 0) 心言 3 かる 3 知し 金 る 故。 111-4 に 何る 13 所生 2 世等 とし はよ T 諸士 知し 明為 C, アンう 20 其 3 L 3.

所成の 男だり 内克 成之 事には 即是 T b 1= 3 陀大善 後き 11130 肝宇き 便 T ~ 人い ば 松う 輸の 1= 1=1 0) かり 佛はい 亦た 14:30 人也 III 2 顿 陀 洪老 星等 復: h h 男子 T 事命は Kill C 有 宿る 0 心に 是常 . 能力 為た 6 JI:L 直流行 通満 深き T < 0) 23 T 記さ 河湾 是な 念情 心。 洗节 . 111-4 佛 如言 3 き安かん になっ 飲光 領力 足 -5 10 75 後 =12 0) 15 丁なん 渡れ 第二 18 如言 水で 表? 0) 10 し Lo 慰る 是かく 頂 から 喜 に説っ h 0) 已 刨意 0) 行等 **那些** 0 如言 る 7,0 諸は 步 言元 切。 如言 法 ナルル 10 生品 路台 6 根寂定なる を聞き T 背。 脱言 じて 1: き語 して し給言 却きて 見さ 0 0) 373 し、 熱は 諸執俗が 彼岸流 河: -250 re رزر に入い 已かり 前的 斯° 躍? 轭 開き 6 所常 心ないと 諸し 一点 3 7 3 -1= 至: 日をはり 無量 L 8 書《 1) 1-, から 即なな 復 -[ 加 渡い 1) 1= IF P 78 6 除 渡 T 任等 布兰 定等 0 極 即なら 一切なり 旭世 111-4 歩あり 共产 滅為 3 L -5 乃ない かん 是實 孙 0 1: 0 す T 0) 行 0 T -5 3 们<sup>き</sup> 0) 問題た 0) 0) 諸は 別でもと 福· 波に から 加言 1= 湯か 切点 0) 少小 心愛惱 維ら 如言 通流流 护 11.je 1, 0) 0 난 事。 戏: 心 1 15 刘公 那な 3 10 0)3 生; 三人と 是实 河道 150 3 1= て、 諸爱. 是常 0 彼中 1= -( ) を減ら (1) 忽ちな を説 -- (= 如言 人 0 而是 0) III; " L 利は 自みか 如是 河如 3 州へに対応 一時 を発言 水 C T U) 心に W. T. 北や 11150 0 其 能 1/2 設さん 復言 輸陀 是常 れが 故 1= 11:1 < 0) 1 に設定します III; ば 恒多 勝 0) 0) Illi? 即な 生天とい 如言 ひ、 113 3 8 115 1.... -21 人がとあ 所言 遙る 35 吃一 3 b 心 割。 を得る 130 能力 11: -[ 1= 3. 1= から き己は 0)3 1 共 0) 20 彩彩 10 111-4 一道さ は b 漸らく 革な 定ち 作品 T 聖 37 10 0 から 0) 12 16 で 183 113 0 III's 以 35 流等 Ò 3 涕い 彼 0 輸の 得太 佛ご 見 作 治" 13 沙 すっ 乳 **睡**だ 時き 陀 所出 3 0 12 見って 衆質 捨る を拾す 大点 北京 9 3 循: 1= 1= 時を 那中 至温 13 ず 善社

III

行うち 衛言 15 批 MS Ti. 3 35 彼か T 1 0 in. 欲 会長け 说 DE " 111 如言 0 3 0 1 44.8 法馬 13 DIE. 0) 心に に於て W. ない L 知 是等の 乃言 給出 l, **特減除** 给 1) -31 0 世に 如言 ، در -所言 應為 諸流 < C. 加 足が M. 歌台 TI 1 THE ; を用い 145 水 1= 苦集 して 恋计 だ。温い を生は 如门 胸性h しつは 不诚道" 世等意 じ、己に希 し、煩い 373 位: 加り質り 知言 0 -1 0) 機器の 四に記念 佛はの 尚如 0) III's がたよ 所有 有を生き PE 煩党 知 38 73 为。 湿 -1-O ATT し、 Witt. 打多 0) 他を 男子 13 1) 煩いなっ 輸院 とて ~ ば、浄衣 の心は、即ち 心 に向か 3 123 智 承覧 T 離け Hib 喜ば ひて 22 己をはり 0) 12 得、心に . 諸黒線 で、諸法に 是常 皮" 0)5 の坐に於て とる言、得道は では、 無句 Aug : 3 115 数 755 1= 710 於て、 (C) 鹿坑 待で、 1. し給金 せし むる å. 淨る を遠離り 人" 時言 īfiis. 言を を受く i) L T 112 11130 即ち受く を行れ 輸品 以 111-1 諸に気気

はく する 光、今、 見入 時 亦言 深度性情. -: 1113 故 과! 100 -470 沙。 長者、其の宮中 陀 仁の愛する所 知ら 今に 尔 HI 男子 、急疾に、耶に、 71 らず何に法れる -[ 型。 復為 0) 福宁 の愛子耶に陀 仰らし 0 順に 子事に応 0 るをいの何い 院の父大長を 耶ない 思。 地縁悪して、 是さめ を知り を知るや不や。 失 -0) るや不や」と。一一皆新 だ者の 其の床上が 時、型は、 せたるを聞き。子耶輸院を憶念するを以ての故に、使を造 過え 即是 便ち 往沿 に、忽然夫耶輸 新婦は、昨夜、眠よ 是: 1113 輸館 し、到記 (7) を 関す U) () 付:: 巴京 声きを 始: b 逃风 FE. で T U) 5、耶念 所以 (= 即がある 見改 往ば 1) 是 · j. ず。彼は心に耶輸陀な 0) 大長者 3) 如豆 论 -[ < 求究 到江 1) にいった 己言 世愛念する 到: 2 1) で自己 T 116 を憶念 忽爾 してい から 故意

- 7-9-

汝等人輩、 につか 宜えし 智慧人に 急変をか の過べ に、 或ない 是かく 0 算師 如き 0) 處に 邊元 往中 博なが きて 人后 . の過い 我が 子 或ない 11130 前に 姓女 陀だ 70 0 水兒 家い 1= 8 往中 來 きて、 るべ し 之に告げて言 はく、

見<sup>か</sup>て 見を記 کے 陽光 往の 我常 所出 T 使ふ 6 息 爾芒 爾· 3 700 T 成中 爾音 を出い 原言 T |開き 面禁 0)5 0) h O) 0) 時き せず 少さし T 政は 時 < つて、 時; T 陀 使うの ・を得た だし、 清洁 疾と 1 長者の 念力 彼か 歴し 羅 世世 1 使り 者や 事で 水点 提: 馬也は 那? 北 0) L (1) ず 長者や 跡さ せし 輸品 雁 心し 城岛 III' きっ 心を得い を持 門うちん る有が 波羅の 1ºE ंगि; 企 П THIS 見 乘 定 1= 712 8 維捺域の 革徒 念法言 見み 拾し 20 沙 i, 0) 通ね 即なな 逐河 して 父ち ば、 造る 能 1= を見られるは 那中 すら 间数 0 是の < て行ゆ 彼" 我! 輸しの 11:3 過す ひ、 四山 告げて言は 間には 10 1-0) 陀 念な 夜天の 訓?? 到い 所在 373 彼前 過 b 3 - -節い b U) 3 から 者し其 人に百つ 作生 共产 已在 陀 加豆 何罰: 向意 U) 處る 1売あ 即便 の跡を ひ 語 -6 \$2 3 < 男子 T すっ しナ かを強く 命をする 0) -我" 所行 是 緑は 即なな 干。 10 142 と欲す 汝等。 價が 0) U) 6 死し から 振 父も 彼 如言 Hin 0 する 所愛い す 處を 0) し流 で漸ざ 4分5 h 0) 城。外京 礼 波羅 薬治 を行ったか 1 T ば、 0) 時に當 を知ると道 佛堂 是次 神光 唱為 b 子 に、速疾 To に向か 朋。 に行。 して 3 0) 11150 北 • [II]3. 如言 ~ 輪る 0) 河が きて、 1 是なの し。 ひて 去さ 7,2 1) 陀は、今、 革徒 る。 ひて 渡 た。往。 愁爱恨快り 如こく 死; 洪 h 0) 而是 が育り は、 上 共 きて、我が 6 (1) して を見給 元に於 1112 0 我们 告げ 洪 0) へば、 をして見 1 ]]]; 4. 應 0) 後夜 て言い -1-に死 輸品院 T し、 く行う 語男子 人とあ ひ 7,0 训 -- 1 啼に ふって岩 و الد 1 から るこ 輸院 見かない 百千法 革産 哭泣 るを得し 30 22 b 城市 沙沙 0) と無か 3 し人の、 父ち 他 價 3 识意 0 to ~ 0) 水色 T 0 し 直写 路に 0 開设 是の 彼 涕い 85 め、 助や 0 3 カコ 呼 速ない よっと。 20 革でに 0) を ~ L 如是 見み め 元

माः

和急 ば 13 11150 部さ 輸しの 17 陀 すい 語男子 0 M; " 勿答 神伝の FE 0) 0) 父ちち 流流 11150 男子 輸い 11: 能 處 0) 語男子 170 1= 7F5 かい 1) 抱沒 の父、 て、 クノン 6 0 唯た限め 既言 我" 1= 礼 を以て耶輸陀善男子の面を見 來: , , りて子 かま 総化 を水と 神景 かっ 通言 沙 愛ない 111% す を以る ~ T 13 0) を得、 岩 故: 1 15 一個なる 即便 施造 能 ち停住せ 化" < 0) 介容 2163 を作さ No 好等

il

すい

3

才儿

20

虚 1) 已是 肝疗法 中等 6 1-1113 0) · 0 星に 佛に 陀 0) No. 日月を出 112 男是 して言を 了心 の 父ち 非殿す さく . 遙にか 0 3 三述: が如言 世の意 43 し。心に敬喜を生 182 説な 見み きょう 善い 2 哉、大徳沙門、 成儀齊し じ、数喜心 関る我が子耶輸陀 整ひ 金 以為 " 対応に T 正される 佛の所に往記 3 75 ~" 3 3 乃至: 0) 0 佛書 理学だ

1

1-

到冷

應為 を見る 3 -3. 200 ता न 0) かっ 6 加言 3 ナこ 0 -3. 時, 35 ( 1 如實 足言 能" - \ 佛には 沙 T 法是 ^ b に競気 IIS? ば、 顶草 درد L 彼かの 輸の 不 消费 2 淨衣: 所 陀 ch 長者に告い -30 を見る 頂: 却以 0) 130 諸法中 所说 染气 1 .= 2 13 7 を得 色を SHI D 1. 一切がある しる 檀 Vi て言語 1= 变3 を 10 ができ 17 行 しら時に 此 易き 一方: う 往等 まは 0 13 L 法眼浄を 己己るや、 カジ -< を聞き 如言 とな 彼か 一大富長者、 5 0) h 長者で 已は 得本 是な 爾音 0 i) 結けっ 0 0) 煩い悩ま 如言 便し 明清 心に敬喜 是での 1 汝若し時 0) 世常 法、悉く の海る 如言 是なの 35 1 を渡れ 即ち長 を生い 念を 如言 を知り 十七次 湯 5 し じ、頭。 作な 諸の障礙 す、 C, 老 ば、正常 時 L 0)0 に彼か 已言 避死, ودا 為二 此 رنی 1= 0 0) 通ん 1: 大沙門 長者 少し を越えて、 及影 して 及び、 次第に 8 は、 安外 即是 如是 113 5 ちは TES Ji 5 復為 應に安語 應等 III; الله الله 1= 43-便元 に深い 前月. 北市 もして 能等 を遠流 る能力 知言, -5 3

優婆 陀芦 善男子 Same of 為公 理》所 信き 0) 父言 Dit ? t) 82 依大 混造 を受け、弁び 到你 0 人という 法等 b 0) 時 他左 0) 115 に於て、是 よ 1) いに 五流 写完的 []] > かずして、 ルを受け を以為 0) 如這 て三 く識見し、 11-2 すこ 拿 Bit a 1) 低: 0 0) 制 逃入 10 是なの如う 心に於て、 成" 0) 時、 じっ 13 人に く視行して、 3 14. 法数 に、彼 PH: で聞き 0 耶輸陀善男子 < 大長 道跡を得、 を得べ 行る 最も初首 見ばっ 旅を受け 0) 父也の が出みなっ に" 共\*の) 3 法話 6 耶輸しの 依太

一切さ 計造 1 13 0) 時 心に解脱っ 世まま 是かく U) 12) 如言 得本 き念を作 12 b し給き -11-4 其の耶様陀善男子の父は、法 (2) 用きて見知: 如是 質 に漏る

+ < 神光 な 心に解す 305 5 73 3 福香\* 3 服治" ~ 稻: し。 を得り -31 ) 我り 12 神通 和 i) . 今、還かり 家に を排し 在的 日言 1 て語の近 て、 1500 神道, Mi. 100 10 欲: を受 能 批手" ゴ U) 父言 け ~ h 彼 1 (グ) 生き 3 阿辛 い。 一に於て、 告いい 在家 世はない 共物 0 如言 即信 Ti. 法·歸 100

L .

---

依

僧 ٤

0 17

720

告白

三•

福

依

你·論

彼許の -1--111-4 3 有为 んに、 18 75 6 見 7 命以 3 から 0) 3 迎; 故? 12 彼常 何道 ٠) 2 1= し廻心 計 哭 , 彼か 見さしりて Lo 智 0) 7/2 ][[; " 20 心して本家 1 次元の Par I 陀 CK 0) 是: 寫" 1/13 1000 已に法 父言 0 (3) 語 0) 定 に入らば、能く に告げ を作さ 故。 11:0 を見ん 1= しず て、 悲しむっ L て行はく 已るや、 を學び、 是での 更に復五欲を受け 如三 復 ころの き言を作 0 彼れ法 . 子-汝等 耶輪陀善男子、即ち如来 丁"。"惊陀、 -し給 を説 めに命終を収 < - 11 汝等 時、證知 h 1 や不やに 砂はない 一汝 長者、 る英 を悩ひ 長者報じる درز 间急 意に於て 漏が流し、 5 h を記べ 10 大苦惱 0 して言う 1)5 心に解脱さ 云气 汝 つる 彼に 13 いいい 0 受人 阿言 不ら 至江 を得た 0 0

陀四

総品第三十八の

F

111-4 20

こと、 < 0 11: かを受ん 世等 U) 汝" 1 肝等 1: 如三 こっと、 世常 耶輸陀は、今、人間 6) にして 0 佛門 長ねった 書家しい 長者に告げ 異らずっかい に在 生っ りし しず T 言まはく に生れて、 如 3 きょうち 耶で輸給 75 る 1 、『其の耶 FE. ~ は、説法を開 善く大利を得、 カコ -3 此 す の耶線陀善男子は、今、遺跡 \*\*「「「「「「「「「「「「」」」を學び、諸しい。 ٤ 爾音 きし時 善く 0) 時、長者。 世間 道跡を證得し に生ま 即ち佛に白して言さく、 AL CO 1 して、家内 諸浦減盛し、 諸浦 間に記 に背 心に解脱 を高い 37 心活 高語しい 欲

を得 12 b)

の時 世。 耶輸陀善男子の 身を見給ぶ に、諸瓔珞 を以て、體を推設

(原文

I,II 少我

> 旬 加

飲

及耶輸陀善男子等。

即ち個を説 きて言 きにく

理路を以っ では を非殿するも、 **共** を寂だっにして法を證し

諸根を調伏 し能 ( て悉く清淨に、 加 < 語は質り に行せば、是を則ち 諸衆生に於て大悲を起す 名づけて真然行と為

時 請言 i 亦言 を受 沙上 1113 m c 程和の 本会と 陀 子と名 少; -Fil O 及び耶陰陀善男子等も一 父等 づく 即ち佛に白 、是亦名づけて比丘僧と名 L て言 でなく、 荷\* の時、世尊、長者の邊に於て、嘿然として請 語い いっく」。 哉な 世等流 (元)

13

5

13

我り

飲食

を布

施世

を受け

から

11

1000

^

七二

給言 2 0 長者を がたれ 感為 せ h 2 欲は 72 135 ~ 3 力; 為た 3 0) 故意 1-0

t 三九 h 起 1113 0 ち して、 川寺さ て、 長 佛です 佛き 者言 足言 \$ 50 商学に 3 既: 頂禮 して 1= 上言 111-4 る 介言 0 0 初三 四里多 是: 跪き 然 0) かっしゃ 然に 時。 清し して、 長者で tz 去やさ 35 佛に りて ~ 3 白意 未に を見る して 人と . 112 些 3 カン j < 6 h 0 起 30 善. 3 5 別的 T 10 哉な 1= 15 佛言 世質 2 足な 0) B 頂為 北。 唯花 輸いの 禮5 陀 大点 願: 善 園る は 男子 < 続ら は、 す 3 华

制章 我的 川宇き 出るなけ 佛言 令 11130 顺為 輸院 -具足成 11:0 を受 11/2 1) 2) 給出 ~ 善流水 :10 汝流 今に

,

F 15

於て

8

梵んぎゃ

183

行き

ひた

1=

七点 正章 家! 70 成じ 羅ら 0) 漢方 じっ 諸温の 漏 **江**, 70 足戒 The o 一は、足に < かり 15 得大 て、 111-12 佛に 介言 大沙と 是を説 しず 及び五二 ·T 門為 3 316 33 此。 為 13 L < h 6 n 给: 川; 1 il 是の 時、長老耶 比丘、 等に 時 に當然 b 自命し 论 此 0 0) 我が 111-4 明中に、 即為 所説 ち出っ U) 法是

[in]

0

.

1

神に

FE

1)

t 苦 集 (原 論 令歌喜法 文 苦诚、 個 出事 得道 所 111 簱 **5** [1] p.13 所 45 計

來: 利: 7 0) 日字: 第二 0)17 歌喜 家 邊元 世ず 1= 説さ 1= 法监 间意 到点 8 18 是朝時時 生き でなな 7 6 1 已 佛言 L 1) 清淨柔 0)17 に於て 给 2 所言 座 -31 0 1= 14 所謂 金川 到少 硬な 著衣持 1) 333 して、 日意り T 是の 小台 1 鉢 心に 如言 给: 足士 < 障しい 布 13 0 則。 輸に 顶。 施世 此二 心。 陀 0 0) 行を説 し、知い きっと 明宁; 1-命 長之 1: 知心 T 耶言 給 T **临**。 一点が 乃言 用為 .2. -りはは に坐す 侍者 清淨 弁ない 0 7:5 為な 一等の人 b 及び長 に対け 如京公 洪芒 0) 老耶。 3 父节 已意 0) 輸品院 家い 6 彼等 時き 0) 向影

爾音 0) 時台 世でな 所によう 有 諸公 佛言 0) 歌音す 2 法是 所別語 書ない 及芸 苦集 部心 書く 滅。 ・得道を 世尊 彼れ から

b

載 陀 [] 緣 学 三十 八 0

III;

23 淨。 B 眼等 衣: かん 7,0 圻 III I 所言 3 打动 有 0) 垢: 3 明寺 おいまろいる 無 1 彼れ 300 0 田立。 箔き 滅為 所以 0) 於て 法是 染んにか を 一切知知 爬 て、 共产 6 己な 色を受く 5 -浄智 皆悉く 10 减。 如言 - 4 煩情 盐 , 是 界" 0) 加二 如言 實 100 < (= 歌し 是か 知意 1 15 如 1= < 82

彼等 人に等り 婦 0) 存属 人是 12 説さ 法 7 13 EE: 0 1) 彼か 語言の 1-0) 意じょ 語は 0) 生き 法法 43 12 1= す 見 於い 3 0 T 證を得 1 世" 塵場 質なん 0) がを遠離 カジ 教りちち . 深热 0 く入 1= L 知节 1) 1= 見 所有 -諸法 7,2 得為 1 0) 已是 垢く 0) 邊に 法法 6) ない T D 到完 0) 皆悉 佛言 b 法 1 順常 1 虚 < 橋等 依 滅為 3 0) 塘等 L 1 カジ を渡れ 已なり 0 及言 U 5 信; 如質 -に帰す 派 破け 1= 證がり 依太 思る を得べ 0 即ちな 7 8.2 他生 0 Ŧī. 彼れ

戒を受けぬ。

預ぎ 0) 時 批声 閉之 6= , 是の F) 3 1: 計画が 6 , 最き 初人 F 15 三点 受力 戒: 4 先 づ 成点 1º 5 T 優5 婆 夷 と為 2 7 得 13 2 13

所言 長為 老 那 输 阳 U) 母 弁に 及言 35 長老耶 輸送 陀然 0) 动言 0 所有 0) --一切。 諸 作品等 0 0

CK III' 是か 輸品 0) 11字等 時 小等 陀 0 に依 即是 如言 1,12 供《 50 ちは 蓝 起 是大 老那 老さ 清浄 1) T すり 本る 信長 丛 1= 5 東から T 安全 陀 食さ 90 江 0 所謂。 辨浴 福音 L 父的 8 善 能言 0) 電 時を 是 1= 70 D 長者と を見み 是著 舐し 0 唯言 世等 11-12 吸公 及智 D 10 算~ 姤 呼暖 1 人后 CKI 0 及 沙沙 既言 别言 U 75 洪芒 に善覺長者 并言 新礼 0 0 b 1:0 作風 各自 0 如言 共 洪言 0 0) D 0) 0) の客園 施 佛には 一等 新 為た ゴーニ 好心 1= 所ら 食意 剑; 13 B 如いま L 0) を將き 食 記念 自当 悉と 7 6," 1= 如言 b 手、 て、 說為 注: 1 次し (= 沙洁 特元是 第二 好利 衣丸 L かと T 13 収を 相か 335 來; 和意 して 随がひか 3) 0) -11 金 美 企 . 前為 を描き 食 1111 3 來! 7,2 ال الله (= 持 业\* b L 1= 間? 5 T L 他食 3 己ないる 手! 佛言 1 前汽 足 1 佛言 6 15 飞 1= 82 見み [1] 3. 洗言

等。 船: 1= 說言法言 ひ、 に法を聴き己 し給き 如いない の慈愍 2 C 彼れは法を聞き已りて、心に歡喜を生じ、 心は、度脱 り、乃至、一切 L て苦惱 の心に、歌喜を生す。是の如く知り已るや、爾 を離る れしめ んと欲し給 信心熾盛にして、威德增上 へるが為に、是の 故に、 の時、世館 非。 すっ の為た 爾· 8 の に、 0 即ちは 如によっ

彼記

t り起 たち給ひ、 其の耶輸陀は、即ち佛に隨ひて行く。

## 农; の第三十六

那。 輸陀宿緣品第三十九

善男子 き思能 6 维育 1 别 第二を 明宇主 不動 所: 化作" () 迦" , 0 天竺波羅捺城 沙門の造に往 13 1: 二 門摩羅( 何で 3 で行う 1. く、常に他より勝 しと為し、第四を名づけて 耶は陀大語 (と言ふりと名づけ、其の に、四居士大富長者有り きて 、 姓行を修行するを聞 男子が、沙門の邊に至り、焼行を受行 引Fi るべし。其の法會集は、必ず第一なる 彼の大沙門の法行の中、梵行は當 伽婆政帝( 第二は , 最も殊勝か 37. 修婆睺(た情)に善り (と言ふと為す。彼等は、他 聞き已りて是の る意男子 して、 如是 これでは、第三を名づけて たりつ 何等を Puranaka では、まだーフ Vimila Chavampati トトリ 7)3 , IILIL 邓宗陀大 との言 0

即なる

出家す

るを問

ナニュレ

はい

b

C 我是

2,

、今は、亦、應に彼の

大沙門の

過に至れ

b て、

たい

元行を求

できる

に坐し、

一面に坐し己りて、彼の四長者、即便ち共に耶心陀に白

美能

36

-

等"

好に談説

して、各心内を話

意。

0 語言人

当 て、

敬章

心心に

問記

1

相影响

É

() て、

して言

はく、こ

Mile:

施

此 がたけ 0)

如言

(

北

に手見しこり

3 相影

るて

耶管院

0)

造に往詣

し、到記

りというで

即ち歩き

0)

IIIs "

1110

とが、面常

FE

大災 行るは TIE か h 0) 0 所為 欲 沙 心かなら 所言 T m s 明る 到监 0 0 邊介 應き -1) 無" 已是 1= 爾を 於 年55 0 1) 0 善門 固 大省 時 是 梵流され 佛 3 長意義 消洗 111-2 炬; ~. 飲 足 かう な で受行 行に 顶。 11: 輸品に するせる 決定 原豐 5 0) Lin 4== 四し 主心 **E** 3 長れると 許 佛言 如言 等 足を 他 は 即表 今点 1= 便ち 我等等 頂意 勝で 日息 水色 放言に 加克 社 0) 彼如 心しこと 100 3 居家 0) . 波は 死: 此次 b 1: 羅5 12 1) U) 旅校は 在<sup>5</sup> T 8 亦言 如是 h 世尊荒 训儿 3 T 0) 大沙門 法集 いき 133 四山 1= 大長者 谷: 語 \_\_\_\_\_(r しょ 朋友 依太 而為 0) 邊へに 敬言 -1-1= £ 70 tc 坐す すう 0 共产 b 醇は 於以 गा C 1= 5 最も 哉な 時と 佛とのけ ただってい 愛的 に 殊勝の 世鎮流 即中 す 所でに 輸陀、 1. と修うぎ し。 往沿 行节 一男子 する 尊言 即是 9 願が ちは 0) 今。 佛言 北京 5

長ちゃ तार्व न 此二 0 為た 時等 0 四片 3) 1= 大い 世世世 長者 () 次し 第二 大慈 0) 方便 為 北沙 25 37 2) 1= -[ 發記 你 如應 妙言 0 体がた に説き ( ) 法 で 法 70 説と 起き 价温 給けま KY 源: ---~ 0 3 示じ 所いはいる 導; 7)5 放急 給は 1= 布 13 施" 即にちに 10 持节 30 戏に 彼か でにいる。 等 1111 五 2000 --

13

30

19-11

旬 75

0) 0

常 接

规

70

4 L

許。 四

單

居

辭

12 g:

は

<

1: 1 15 乃言 知し 1= 至し 於で 如言 7) 為た h 8D 0 ι 四点 25 塵だ 1= 種種種 圻 ~ 障心で 四点 ば、 78 恋く 周氏: 0) 淨。 者 **高祖** 沙馬 要 はん 衣? . 各部 12 U) があらら 即意 9 乃言 前是 是か 垢: 至 26 0) 旋 坐處 11.6 0 給言 如夏 が網を越 打多 所と -31 行 3 諸な Alle " 彼等の 0) 一切集 0) , 長者。 から 相等を , 乃言 计三中5 至 法 見。 を除滅 世代 8 78 1-入い 0) 3 0 是常 相等 無畏處 0 0) を得り 如 正章 知し 集演 1= 3 2 で得 法に 共产 聖 相等 得為 相言 色的 を説 0 30 法是 Te 及当 記し を知し 变为 U 30 随い 滅。 給言 ひて るを 2 相; 1 法是 力多 石相, 0 3 知し 得' 如 法是 13 1= Co 1111 3 10 入小 如是 6 是か 質。 3 0) 煩惱 亦如實 即ち 佛芸 1= 如是 法に 設し 生き 知言

6 起 伽当 足言 顶 佛芸 前光 に在る 5 跪主 合が 自意

始ま 者。行意 男を 部だ行る (, MIL 1-100 6 行きできる 其 在 。 心語 755 子子中 頭 5 in ? 0) を従う 行うじろ 是 事; 一片、 即意 水流 道台 1:5 自 北北 11:0 解: 12 • 111-11 马。 落: 出家 かれ 諸古 獨學 决: 1= 服 更に int " TE" 73 33) 400 世に 即是 に成る 刑等 71 佛言 n h 1 彼 電気 後三 拉 32.j . 议心 力 為 111-12 111-2 だして 彼か ik: 난 竹: 0) 33 尼門 D.茅草 彩 T (1) 3 13 10 0) 0) 0) 行為じ、 四長者 打 松色 7 份也 狮· から 逃入 9 114-[]] ; ||[·; 1= かかっ Π'( を受 を拾り は 故意 大い 起言 121 -[1 1= 1) 正信 日剃 T 残がい -70 13 7,0 15 17 日息 一十一 停息せ を受 告げ -1--出意 SYGT 是の 1-身 ) 出家 來 家门 明音 即ないない -j. 11 1) T -13-0) 時 事か 是記 [[0]] 加加 すい 它 80 如言 h 自. 0 N. 部: 0 5 111-11 きるは -久し 介意 漢: 時な b 6 頭= 慎い 3 7 然を 身法體法 . 11. を乞求 L 二 112 -此二 , W. --カコ کی 13 政為 救! 四長者 就 6 0) 13 汝流 < T す 自当 9 -33 . 計談 0 放逸なられ 然に を作さ 如言 彼 比》 佛にとけ 第二 T < Ir. 0 出家 三次 即なる 15 1= 四長者、 生死 17 世意 T 清浄 教员 無上姓行 ず、動 を被 世"红" , 沙土 6 關: T がしま 1= 13 DT. 9 岩 大は 服 依主 皆悉く -30 61/15 内部 だ人 逐ん 1. L د د () 精; , 186 1,5 1 1 進 Ti. な行の! 得 T. . 投がが 11: 1 彼如 具足が 11 7,3 1-U) , 法法中 自急 c ť, 波法 红 丘 答問 報 Nj: - i-. The s 維 を受 法制 小: 70 0) 1,0 ( 處に 人 [in] ". 得太 旷。 こ、 称: 小龙 洲 之見" 6 け 1113 : # TE. 彼等 受具じゅく 四大長 所に 大览 演 9 h 1 6 彼 陀 70 to L1: The " 成: 0)

相言 雅! U) 4:- 7 えぞに 男子 IN: 歌者 · FE i) () C 1 学 1 陀维 all: 男子 家 1: の、大沙門の TE: 3 cz -181 邊に () 往。 來 きて、 13 五二十二 **处行を行せる** 0) 朋情 北方 行 を開い 11 3. 政党 小 き己り 北

0)

13

3

K.

D

彼か 0) 0) 如言 沙し 0) 加言 門克 1 1= 到於 洪 相為 1= ~ Milia T 相点 73 450 ただに T 量り 行等 言い 7,03 は しきょ 行 --0 1) 彼か 我等等 0 相為 たた 将ひ 行章 今は る は て、 心龙 亦是 即では、は 彼か 11150 U) 精ら 前にゆ 大" 勝る 沙し 阳石 111 5 0) 所さ 0) 沙上 邊^ にる 111 到公 1= 13 至い 11:5 1) . 强态 1) 到公 -70 ただ h 3 日を 行 1. し なう 6 求公 刨法 行为 11150 ちは 船は 4 那。 े पि 陀片 輸の 善え 陀 -男だ 20 子儿 面点 彼か 1=

仁心 は 往沒 到你 13 T . 必かなら 同常 家公 -- h じ、 1=-111 6 相為 應言 11:3 1= 北京 彼か 1= 1 住等 て、 + ) 言法 L 0) 大な 說為 12 親だ \_\_\_h 沙儿 好二 mis 面沿 , < 文を 0 餘よ か 1= 邊介 人后 住等 73 巧らい 1= 1= 川馬 往当 用がま 在《 日をは に 3 3 15 cz 1. b 即立 種は . विति र 和多 便道 たた 125 0) 1= ち 行を 老 言だん 日午さ 洪 13 論が , 1= 大流 行きやち 彼常等 11130 沙しゃ 輸院 Fill 5 Ti. 个; 十七 相常 0) 1 欲言 邊流 0) 111 5 门意 友3 1= 訊是 在多 人に 1 -200 h 13 1:0 ないない おのお T 各部和 13 梵行や < 100 -虚敬す を行ってい 9 9 仁な えし すう 別言 0 |吸言 11130 是な 我に等 前にゆ T 0) 最高 阳 0) . 大信 如言 0) ign 今は 長 樂 おう 此二 0)13 b (1) かしりで 亦 梵行 T

T

10

1-

-4

. ...

T, 足る 時言 を 示 道質 共产 我に 頂言 1= 禮 0) 0) The 出れた 11130 極い 家に 特言 佛艺 陀 1=~ 任 足言 1-0 樂品 た 即江 3 禮品 便は دم 3) -. 6 -此三 己な 8 彼か 加片 0) b 來的 Ji. T 0 十二 Fi. 1= , 却しって -1-6 島古き 0) 川はらう 依さ 0) 友 --\_\_\_\_\_h 知节 0 TE S 減り 面が 唯語 家り 1135 往 Min h 1= 生すす :11:0 12 6 0 < 0)5 或は 0 は 酒类 友3 0 川; 前流 111-4 0) -介え 具造 IIISP 後 中かしの 1= 9 1= 大比 1E 3 八慈婦れん 佛ご 73 0 即太 \$ 所出 松花 かは 1= 佛に 記した 山道 0 1) 為た 皆為 112 7 佛言 23) には T 所と 1= 江流 要 到你 龙 20 1) 說 善 已は きて 男法 b 一大に 子心 -語だ 111-4

如后 質 (1) 11字字 -0 切点 111-4 价 , 刨是 知し ち 6 彼常 1 彼か 等 0) 北京 為二 老 23 悉く -陪告 消毒の 順。 温度 说 諸阿 法言 羅。 漢 10 共 成二 じう 0) 彼か 心 等 善 清言 < 解。 答。 胜: 1116 -7 0 0). 用等 所是 說言 世" 13 閉点 1= 於て 乃ない

水 APPE O ・満足 成は 中 [inf 主は 前光 或は 漢 四儿 1,0 成" 1善友 後二 有為 善男 الله b 子 0 11; 学; ( ] ; III " 业 五: 輸品 十八 FE 有あ 0) 在流 lî. 家们 比 朋友 Jī: 年に 事ない 15 る諸大長が 定 者 に、弁管 其 0) 耶? にこ 飞" te (1) 波羅 3 别言 小 t 城に、無垢 6 相影 召集

22

るっ

0)

没有 耶等 思え ちに (F 長きる Mass Res -13-老师 時音 陀 30 13 il . 輸送 世の気 ば 小さ NE 75 水水 7.4 1) 波跳 告 U 次はは近 7-げ 恭庭苑 付て身體 T 言な 1 まはく、一次、『沙、『 住等 1 1 5 を書し に於て、 し、 汝ない 83 の父母の須 -4. この 义: 輸品に No. 18 復為 還か JEEE E 2 つて しした。 る所の供養 汝言の 此三 b には 学 1 更に 0) を受 皮膚 4 別る け 我がに は 柔顿 0 勝衣食 随逐 他 方等 3 1 ---に監が る英な 间部 5 T がじさ . 150 て自ら恣に受 在 を出る 所。 カコ 以為 h と欲い は 及がび その

17 淡に 父\* 小: 能( 汝等に は後せん : 3

明华 ! 1 1113 1171 院 3/20 nij 17/1 E を原承し、恭敬 物を聞 b 7 波は 5/2" ち、 捺 旅に住じ、 即なる 佛に 一定して移 白を T 言さく i, ---0 世世 介え 0 物語 0 如言 くし 我ない

陀作 13 6 第 男子 0 韓に -11-陀 WE. () 15 用事: 他 136 人. 0) 天 b た行 40 经验 -T. 135 云何ぞ、 を採り 被 准: 森域に、後、五百 (1) 淮 大" () り、一時、廻 8 沙 T 乃是 門がの 應きに 邊に 能く但心して、彼の大沙門の邊に 上炒い TE. して家に至 () T 0) 政党 商品 过 人長者有 15 発行を行する して他に () 9 6 3 谷谷 脱岩 與言 2 る 相 に耶鯨陀の 1 头 ~ [4] し。 人に那合陀 37.0 向まひ、 若し是の 彼等" 出たい 0) 梵行を行せん! [11] 處を借 3 如言 家人 < に在 6 なら りていい [11] . 2 6 す 0 彼; h 我常 11 相片 1. [11] = My V 小 ix ひてご 別方 0 已 训 Min. 1:

大" 沙市 1111 6 0) 邊公 15 往門 梵ない を行き すっち るこ 3 を 求 言 可べ 

耶? 图? 那一 南にゆ 陀作 0 故 1 用字: 1 自言 彼常等 來意 b T T 言い 五三 0 13 百? 語為 h < 0) 商人大 , T 白い 長者は、 2 那。 輸の 0 陀、久 安然 結り にし L T して < 和歌 俗言 見冷 無空 相為 ( す・ 共富 0 1: 快等 我的 長ちゃ 等 海 老那 37 に入い b や不管 輸陀 h -درد 0) 今始 (--邊心 1= 世には 25 是な T [1] 3 迎3 0) 河が 如言 到你 23 して 種は h 种心 , 已 仁公 0 h 語に語 0 出点 美 家 洪 語 产 1=

9 耐节 T 0 慰労 明寺 元。 T 相問 0 商人長の S 0 彼此 长言: 泥"了" 長老那 1) て、各語 輸出 FE に自 起ちて恭敬し、 L て言い はく 却に 一一仁、耶論 て一個 陀、今、これ に住す 12 13 勝 3

b \_\_\_\_ 刑法 輸陀 爾音 9 の時 即意 5 彼に報 彼かの 商五百の長者、 U て言い はよ --- T 是歌の 即ち長老耶 如[ < 是於 11/10 たの如し。 陀 0) 邊に於て、 今にこ 1 12 作: 13 -治出家 最 形字 云

して 丽音 具、 波: 版を受け 世等 他意 h -を遊 ٤ を求 歷《 め . 多年月 廻還して かを解 彼如 T 道を得 合婆提城に至 る能 13 10 就多 陀。

4

幞°

裳 た 11

0

幅

70

削

1)

5

压、

楽し

2

共

1

行道

9 夏。

60

3.

7 る

H

U)

H

45

2

9

5

時。

1=

含。 0 内意 0) 日李 5 1= 住等 , L 給は 3. 門子さ その 長老那 が いか、 多た時で 0) を細つ 、安夏を能 8 0 23 116 林精 b 即なる近 百元

相; 防衛 ひて [] に重然 30 佛言 3 C 0)17 派 陀 0) 精 時, 彼此 自に在語 古 0) 主 な 人比丘、 開 3.0 彼に往話 或さ 130 鉢を取り して、い 12 者も 如水水 或ないと を見る 1 様を衣 と欲 -5 13 12 者、房中 から 故意 15 1= 彼如 入い 0) る時 答。 此 丘

摩し 暗点 開雜飢 4 0

耶

朝

陀

補

終品第三

+

九

0) 時 世常 知 b って故に、 長老阿難 12 []] 3 ひて、 是な 如三如三 外き言を作 給は 2 老言 आ 5 吐二 中。 12

等 L'E 1 北京丘 0) 外 0) に、別言 1= 5 3(:) 13 を見、 -Mil. A に五百 倒え Mi L -5 L 3 (1) 客北 + T ٤, 此二 II. 0) かた。 舊〈 0) ),112 冰! Mil. 13 0 諸は 行 3 比近 1 カン 長を [... 引法 0) 和意识言 那是 事 中心! 0 人に起喩 BE" [[11] 5) を最い 11: 即是 て、 0): 省 佛に 安和 と為は 112 を問記 L L て、 7 及: ال ا 3 處 1: CK 治学 ( ) 衣外 如后 好意识 75

受けて、房に内る時、是の高摩を起する

大高ないから 理等 T 1= 0) 等 流力 创意 0) 100 E () () -13-佛に 学: 時言 北 世意 703 C II. 华色 作 T 1) を得 世代 ٤ 比多 北京 171) SI T して言 ET. II: II: -) 7. 10 佛二 1-0 Ç 7, 12 1= 礼 阿斯 心逐し 当行か 晚: 耐力 儿 0) [11] C さく び 11.5 消 事性を 1) 我的 12 0) -冰! 1= 頂為聽 1 13 防护言 0) して、か -11 是か Ti. \$2 告 世代 , 汝等。 世で 世年、即ちか 1 1 13 しず TIE 0 3 て言語 各部 如言 0) 0) 112 諸客比丘 既らに き言な 0 諸語で 北北 物の如 相門喚 调节 +35 2 汝意 関を起う では、手は、 0 は 彼如 時 20 < 問令 、一長老阿製 < は、 L ورد 0 老記 阿勢 しまつら 路客比丘 世海 是 [11] 5 5 0 12 T 難言 如是 明三 時 世の 世堂 ME: -Bul 5 Ir. し U) 難だ んっとっ 却しりゃ 難 彼れ in III # 是於 に沿っ 汝太 に行かれた 等 汝等此 inly. 0) 0) 今 物を 正改 ていいれ 如言 - 5 しず 百 彼等五百の諸客比丘、佛の 1 若し、 33 b 12 て言い 正、 開 教を 如言 汝等 37 まない 新し 1= 3)2 時 入 開為 任劳 は درر な 即便ち -1 くら汝等比 3 0 L 型力 1-) 山道 知 本选 長 北 共 1 i, 許な U) 己な 彼がば、 Ti 0) 諸: 13 老り 小作品 b 1 答: 此 0 我か 湿芯 0 佛語の 比 丘、 "个" 压、 流 佛芸の 須な ほ 1) Ii: 此 , 6, 為t で順 一点 逃? 如言 何然 我是 , (1) 往流流 0) 是 的言 是の言を聞き。 1 0) に、彼れ に住い 05 加色 邊に 血 故意 ( -块 給 きっこん して 1-0) ان ک TE. 此二 fili '-是管 0) 已: 12 是於 0) 6 0) 1) 佛所 我是 中意 , 如言 如意

佛言 3 足力 die To 而為 0) 河湾 市豊ち 1 婆維 佛をけ 智 /聖主 適か 情な る言えずる (主と言ふ。)と名 L T . 佛を辞 づく。 して 彼かの 去り 秀娟 . な 衣はい る河か を執い の邊に在 持 精や 5 合う T より 住ち し、 出い 書でし で、 役したろう 河道 勤 0) 邊人 休 息有

諸通う 得太 10 用台 3 所: 18 設は 彼等 作 は し、 信 辨 3,10 0) 即はある て、 U 心をあ 初上 夜中 更らに 一切い 拾い 用意 3 後二 ·衣" S. 夜中 復志 諸は His る 家 -8 後世世 沙 し、 3 問信 队 除 休? 能 3 0) 115 ます すい < 4 を受 彼か 3 III 13 息まず、 を 6 0) ず 11 得六 INC 1 -5. Lo 猛点が , . 自らか 大七二 自ら 115 人ひ 口气 L た う がよう に唱記 修 游 かっ U 5 道 し自ら し、 3 ~ 7:0 能。 3 助道 生1 別か 辨え 3 1=15 は < -5. 法是 こらっ 為公 0 3 资 -を得さ を志 す 生死已に 彼前 所にあ の諸長老、一切悉 T U) 願見 事成の 规求 . 自らか ill. すいう きて て、 0 法 を見 彼か 0) 是: ただ! 善男な 0 3 故意 ie < 子儿 現以 0)5 報等 心を C 既是

羅与 漢か 10 成: 103 , 10: 語る < 解。 脱二 T 復 竹二世の 1 3 無な

11:0 此二 倒事: 0 (1) 洲与 聚 0) 清 落? 11字 t 0) 沙个 世館 b 1 彼 あ 合婆提 3 U) 聚。 . 111 3 精ら 祇 1= 到少 能 舍 精合 1) , • に変 即便 油矿" 训听" 仁行 5 ら停住し給: 少等 きて 時 1E ? 则上 し: 1115 0 图作" 6 1= 到江 h 更高 彼か (= 行 0) 域し きて 1= 大き 至治 1) 日を 除 () (1) て、 聚落( 18 猴; 歴ん 池ち 7 欲馬

婆\* 10 酮节 3 1100 石品 0) It. 日午さ FI 僧う 帝に 0) 諸北 状し 世世 भारित 压 活き 1 作等 11 此 10 U) Ir. 周ら ME -而言 に下流 是なの 所は h 如く三種し 前汽车 Jei 後 時 0) 住場しま 70 二さん |南か 二味い 逃 10 たまふ。 見る t 0 3 b 阿 起\* U) 大に光明 時 8 事言 世尊 精や 含むや [41] 5 あ 難に 50 . 1= 露地 而是 情 して彼の婆羅 け T 1-间影 35 -座 ( を命 帝公 老 きて [m]

佛言 北京 を見る < T 111-1 17 1= 111-4 -1-6 6 m 者や 即是 介: 111 /s 竹\* 12 0) 1 90 0 U) 哉言 0) PH'S 所言 1) 時; 時 (1) 教 0 T 見えよ 彼等 是 欲" 1/2 是等 L 0) 彼む 加谷 世中 0) 0) 如言 婆羅: 11-明寺 - " -1 加言 给言 < Ę. it · [1] : 1. P. T. S. ر درد -5 U) 3 してい 汝言 -刺を 彼れ等 諸北の 0 171 3 ナこ 世録は、 h 汝等 明初 . 1学: رال 比 時は 速点に 0)15 各名 厅 我能 時長 TIN L Ic: 帝等 -31 如豆 TE 1 1= It." 1= 0) c . 今長老等を見 彼かの 出まり 4 压: , 岸 4100 出意 政力で 彼の年少長 家は 彼か 17 1) 小 15 是なの 婆羅程 7 -, 0) 若: 歪; 10 違る 1. 旷二 年 h せじ 年代少 身\* 如言 JE: U) 小 We a 12 厚: 水に入い < 1= < 1167 0) < 0 ---帝意 老比丘、 不 を出た 11: -则七" 使完 知し E 750 10 河" **海** 是か Tr. Mis. [明] 0, 0)3 と欲し給い ば、速に It. の如言 Mile o 0) 0 3 6 3 時き 压 逃气 邊心 説な て現る 11夫 , E: 1: 13 Suf & し。時 1 1 穩。 1= (i) 1 順二 とちゃうらう 0 |難の是の如き言 至" [ii] # 人. 猴目 13 自言 彼かの 3. 往流 れ、彼所 110 1) 池。 不管を 1 來; 0 に、彼 0 ていは 若し時 ~ 年少長老比丘、連に疾 1) 彼此 到); して、 汝等 共产 120 0) T 草精 6 北き 1 U) に、今、 已是 Mi. , 0) 我を見か を知り 長老の 行き 居處 長老年 含い 世的 1000 (1) -[ 時な 70 FE : 6 即ち彼の 也了 Ti 111 3 時を 13 0) 0) ば 諸意 加公 所。 少此 33 老 1= 10 教 0 北京 至江 已是 1= 0 伸上 知し 宜清 100 1) 重点 3 Ii. .fr. 6 - 4 0) 15 . て、 比" 難言 等。 亦言 0 2 如言 2 1 U) ( 那。 and p 行。 < L 逃心 頃! < 1 應 難意 1= 1: 即是 して L 行 1-6 Uji 1= C 11:2 動言 BIL" < ما را 1 . 111-4 引: 1= 如言 速ない 汝等 沙 9 介え 3 自己 15 - 1 味 Lis 1 -[ 起。 我常 10 は汝等長老 to , 速点疾 彼等諸長 疾さ T 到: 1: 现代 1/2: 放為 四年: [11] 35 12 人 < - 4 " 洲( T to 州等 6 ( 往 U 4/1: 達る 已? < ~ 8 1学: D 37 1 6

彼如

死!

il

75

Fi.

五百比丘も、

亦

不-

動三味

6

夜:

初上

更を経

たり

Alf:

0)

時。

[11]

座

4

0

右门

0)

を理し、 鼓を打ち 打たん はず。 なるを知 まはず を偏袒し、正 爾章 と欲する時、明星將に現はれんとす。長老阿難、更に坐より起ち、右肩を偏袒し、 合掌して佛に向ひ、是の言を作す、『世尊、當に知り給ふべし。夜已に後分、久しからずして 是がの か給な 、明星出でんと欲す。世尊、今、諸比丘 時。 如くにして、復、 しく衣服を理し、 ~ 0 其の夜、第三分に至りて、 世尊、今、彼の客比丘僧を慰喩し給ふべし」と。爾の時、 已る。夜の中分を經て、 合掌して佛に向ひ、是の言を作す、『願はくは、世尊、夜の以に一更 阿多 復、請ふ。世尊、 をして、彼の諸客比丘を慰勞せしめ給 阿が難さ 更に請ふ 默然たり。夜の後分を經 乃至、世尊默然として言ま 世等 默然として言ひ ふべし。又 正しく衣服 て、鼓を 13

復、比丘は坐し已りて久しきを經、身體疫懈す」。

長老阿あ 最も初首と為し、皆 故る を説と につ 丽 の時 かん 阿難、我、 と欲するが故に、即ち是の如き師子吼 汝言 世尊、阿難に告げて言まはく、『長老阿難。汝、今、 若し理を知らば、問を發せざるべし。今、此の三味は、 向に此の不動三味 悉令不動三昧に入る。我、今、自ら此の如き理を知 に入り、此の五百の比丘も、亦、不動三昧に入る。長老耶輸 を作 して言語 さいいくい 此の如き義理を知らず。 汝の境界に非ず。 ら已る」。爾の時、 所以は何ぞ。 何を以ての 世尊、偈 陀を

「日に煩惱諸然い泥を渡り、復日に諸聚刺を減除し、

彼の食魔の減盡せる處に到る、彼には苦樂更に停らずの

IL" 1-1 U) じ事 越度す ( 思な彼 3 又復 AL 別なる 海流 ら名づけ 师 所脱人に 三名 T 真に () 男徒! <

IT.

2

-;

---

THE PARTY OF .Tr. 16 " 附章 . 크 3 1 るや、 是での 9 赤有未 此 、心に各疑な 己 h 今、此 0) (1) 獣に 用等等 南 0 昔は朋友 果公 如言 H. 1 10 不管有 神通 朝廷、 上に質素を覆 世常 家 村民は 4 の長老耶 h 多点。 を得べ . 有あ を 弁に婆羅犯 具足成 作作 () 11:1. 又、 復、 生じっ 是での -力力 0) 輸の 乃なな る 付り 阳 b を受け 外があるかの 如う は、 を記さ ひ、又た カラ 世世 能 故意 在摩布河。 諸疾い 多質、是な く此の に、各相謂 彼か きにな 能。 0 1= 阿羅漢 次等 正。 問之 かったま 往背に、何の 過邊の五百世 五言 相な似 ひて、疑ふが 0 父母 如言 0 ادُر 11/2 ひて言い 邊に於て、塚墓は 12 を成じ、父母及び妻は、皆、 0 北江 育北丘 は、 90 5 一足四足」 L 耶輸陀 小所を決断い をして、 善根流 彼等の父母も亦、皆、 13 -< 彼か 13 . , 70 (1) 羅漢 压剂 江具足し、 種 一切、特流 0) 一諸長老等 漢果 為 なって 0) せんと欲し、即便 想 8 0) に三種 を得 を生い か、今身か 是での JE: . せる 73 の如き家に生 希方有 13 の堂 德言有" 理 何気の 中に、 なりい 心に希行 大神道 5 78 り。足の を得い ち和奥に 造。 乃ちは 是 因次 此 n (j) (j) 7 る。 n 有 0) 事をや、 1EV 未 能上 能 6 不合行 出たで 然かか 3: 世は を作 < < 時音 所し 0) 是於 33 彼記 朋友、 にはない した 此二 何次 3 10 0) カン 0) 等五次 共 4 U) 如言 1) 0) 長中 業 佛にけ 0 < 1 0) () て 老 12: 初音 后家 IT. MI to 11:00 1= 117 C 緣 輸い 倾[3, 3 T 6 25 PE 15

師 U) 時、 世年、即 後等話比丘 に告げ て言 まはく、こ 汝、諸北丘、至心に蕭聽せよ。我、 2.0 16. 征

当ま じ言 す (= 波ほ 沙心 1) 3 羅多 7 To mi s 捺 得太 及物 後 已管 地名 CK 波 5 (= 別に當 維 ば 日午さ 111 5 復志 に一人 1= 施し、 美み 是 悉く 食 有 0) 美 到和 5 飲艺 0 18 其·" 作生 11:4 を 足さ ()) 造 h 此方 70 と答えな 和利 充質 事時 30 まん 新た 1= L. 冷意 と欲い 10 已な 他清え 鳴る温み 5 ば T せ 唼 ついいか 彼前 当され 13 味 是常 1= ~ 晩せ 此言 等を の如う 引起 L 20 を作 辨 < 念品 前, す 洞? ぜり。 ~ 0 1. し。 しのか 印字 -我们 我能 彼か の人、 辦具 此方 362 し巴ら 此言 心言 R の勇猛 事 切がが 280

别等5 JF: 善業 12 0) H 1 城。 門に 岩 1= 因宁 系条? 游汽 · 医 多 C 婆羅 以為 12 i 3 T [11] 到為 を見ず h 復誌 己立ち 社 長朝; 梁高 -我に T 安置 福德 に起 告さ 德 L 1= さり 0) 此 T 洞? する 是なの . U) 多種。 所 名た 種 豊 なる 如言 き念 73 (代金) 他等 を以 食、 汇 1) 作 て、 依? 乃至、 す、「今、此 红, 所答 0) 暖味な 企 版 0) 16 , 1 0) す المائاسان 城門 持 悉く 10 きど 0) を整頓 用為 成游 最! 初見 すん 布: Lin 施" 者; 彼の人、 具足執 1: し」 岩。 持 既 12 1= 沙門に して、 其<sup>そ</sup>

7:

は

3.

0

T

T

す

~

تع

0

0

1)

形影服 家 10 彼如 铜音 4 算者大 h 0) 3 左<sup>5</sup> 11字 欲問 すっ 78 辟谷 彼か で視看 定 0 是の 城。 佛 門外 人 是朝 徐行 := 遙に彼降 於て 一時支は L T . 市等 視し 113 支し 佛二 東方 佛 153, を見べ 那。 .焊 1 動言 TE 3 伽雪 に、版 審 12 維。 流 110 乗(作)に成ち 殿後摩 著衣持鉢し、 信い から 19. -3. 覚さ 進止端 درر )七名 i, 徐行り -4. 450 -- ; 住立仰瞻して 1 足さる て波羅 安心かんのん fri" 清加 徐 1 (= て、人の 城。 波羅。 L 7 1= 人 捺 1 差移 b) 城。 樂三 \* に住 住在に 飯 J) 视 食言 2 るがきる でを こと すっ

食 にたな 相公 時 辆: 2 U : 世芸 C たいま 爾 内部外 0) 時 版文人 至 彼" 儀 6 す。 0) 1) 辟支佛、 1) 我们 0 彼の人、 今、且、少時、 是党の 見ることは 如言 き念を i) Ti 心を攝し、 计5 作な 淨。心 を得、大賞 我们 坐禪繁念す 今は 已! 17 え 生物 1.0 和為 しし。 孙 美 即ら其の 食 の流 思惟る の食い 施世 18 した。 でを將 得太 9 6 、時支 0 而是 T

佛言

1=

朝 陀 宿 彩 11 第三十 九

版定一心、搖が भागिक. 111.05 0) 邊に 到光 130 ず、是の如言 時 一樹有 b o 即ちま の下に在 りて、加鉄し て坐し、正意 定想・身體

辟支佛 忽然 是: を覆っ 1= 0 1) 仙" 1 は應にこ ひて -3. 肝等 0) かか 時、波羅捺城に一王有 日気なった 其ないなら 城京外京 或は熱悩を患へた 0) 見心 國: 時で 為 王" 77 支佛 たに、念ち 礼持戒清淨な の、前き 23 乃ち 為" 重, めに、 陈家? 0) 2 彼のか に在 勿言 ら一人有 河が岸が を作 3 す動き 身間が 波維 りて ~ 3575 かの一樹下 す 2 L 維那河に カン を照貨 りて、 ~ -0 來; b ~ んし し、必定して 0 彼の人、 るを見、見己 婆風摩達多(と言ふ。)と名づ とて、 かせられ 梁落 に在りて、加跌して坐し、正念正 到る。彼の河岸 より 是の如く心に念を生じ已り、 < 9 是の念を作し已る、「我、今、この傘蓋を以て、其の ---逐次 , りて内心に、是の如き念を作 來り、手に傘蓋を執 1= 應に諸正法を得證すべし。今、この 便ち汗流る 7 より、流に順ひて下行し、未だ多地 る。彼の人、見しり 最に るが、 思、身動搖せざ 即ち道を 四兵を駕して 逆。 いす、「我、 して王に値ふ。彼の て、是の念を作す。 下りて行って行う 日にいい 7 今ま 10 城や を見る を経っ 門より 既に **梵德等** き、一別路 える。彼の す 其意 體計 L 身になり て、 を避 12

見已りて、 起 用字: ~. 彼の人を愍まんと欲する 辟支佛、 時に辟支佛、 食時 の至るを知り、是の如き念を作す、「我が 既に三昧を出で、即ち彼の人の、傘蓋 が為めの故に、虚空に飛騰して、十八變を作 食は 時至 して、 る。 己が身上 宜さしく i 應言 虚空中に於 を獲し 此 0) るな 三点

助來 去 0 或ないは 節き 37 或ない 立たち 以る 11 感し、 或はい 坐し、復れ 烟炎な 35 出だし・ 或は火光を放

政治と 13 水流 Te 作 河没問題 して、 是党の 加 3 等 2) 無なったっ 諸種 0 神道示現 を作な

を乞ひ、 顶等 13 既是 3 に値 阿辛 で我は 13 0) 遇 時 諮問 是での 我能 し已らて、 彼か 當等に、 如言 の人でと に住 て言 3 で願を作 し、我は某處 他 13 即支 < 恶道 0) 便心 所説 、「尊者、現今、何處に住居し給へる」。 す راد に唯せ 8 此 阿岩 0 0) 法是 那な は に行 加雪 さら を、願い ( FIL 50 は、 美 10 時。 1 3 \_ 报品 03. 支佛 ( は、 冰: 復意 世に、是 0) 邊に於て、 我是 更らに、 即ち能 0) 彼かの 如言 御や < 350 他か 信? 居许! 里に、或は 心を生じ、十指 彼の辟支佛、 之: 法中 佛。 1-啓請 1= 於て、 此言 即ち之には 1) 速流 ь 学う 勝る 手で を合し n に記しよ もて 12 報为 3 食; 知言 1= を奉ら て言った せん。 至是 値あ 就多 はな まは B ん。 願為 T in

[]]] 1 きしる 日李章 是の 1115 13 機等 時 に下流 2 少11 如言 所 7 彼の人、 ある 1 20 230 h 持ない 6 を除 仙" 9 人の、 除却 彼に所 ば、我、能く一切の 共产 377° 0 父母 即便ち彼の に変え ffm 5" 1 是での 今母妻子作局、 1116 神学をいる 1) りて、彼の降 0 如 供養倉庫 き残行が 時支佛 の所に語向 及び合 孩 , 食を消息し -13-の所居住處 支帰に添請 是常の の無量無邊 し、清浄心を以て、 とっ 如言 ( . 是 神。 36 す、「四 の。 語にして、妙法 05 3 草庵 0) 彼如 人はい h 10 31 0) (1) を以て に向禁 邊元 是なの 人の父母妻子 器数供養 往 15 加。 前式 供養供 全班 5 彼か の如こ -15--11-るを見 至岩 b 「・ 特に及び 0) 給 SiF P ( 1 1) 支佛 巴語 设立 しまべつ きて言 13 を得り に奉 5 川門 h 加友諸知 たと欲す。 1: じ已りて、自 內然外 は b 0 我们 仁、若 職等、 泥な地 多

311

行集組

彼の 男だし 0) 2.15 1= 解: 7,3 10 かっ 国等 往常 脱二 得 人 已言 72 , 心に彼 1116:32 何之か す 1 0) 汝生 11111 儿上 (1) 0 為 1) [-] が 信に 1 117 13 3 乃等 -11 今、若し出家を欲求 の人と 5 彼か 1. b 至、一身命を温 () ٥ 作。 原。 しし。 はか彼か 111 T 0 0) U) 汝 113 在: (P) 1 避众 たかったったっ して、一切 して言 に計 . 1 0 復、乞ひて 彼远 佛を見り 乃至、三た 至 り、出家 2 辨 に於て . 3 C 13 して、 (、一 一形で ん。我、値遇し 號江 神道 一二請け 話し Lo T 求等類 几点 びいます。 定 113 せば、此を去る遠は 1 -11: 清海海 We -七七家 1300 を拾る せる 音い哉、大仙、大仙、 **--**;; す。「 [6] \$ 0) を感念して、即ち 無為 We we 11/16-5 身心 加 未作家は T -5 念日 ~: 善い哉、大仙 1= 己とりて、 し」。 3 10 を作す なること、亦、 を重い 我が 諸の 世に -0 ただるう と 丽: 修 から 是等 供《 一佛行 7 で調伏し 0) 失院 出家 JĮ. 0 時、彼か 在家 行力 かん 3 加了 我が 世, るに、諸外道 其の人に告げて を記さ 난 b 12 人、ひと 得 て て、以て彼 , 3) 大 行行 む 1 而是 出。家 出いな 1. 111% 7,3 3 して 3 勿らん。 你" りて、 t, を聴い 欲 L。 加龙 水世に當 す L 有的 す 府车 -給は 0) 煩惱 b した 3 是なの -- 63 時支 支信 彼かの 25 0 シュと、 向; 彼如 - 11 名。 て辟支佛 かか 人、即ち 名言 ALLE FOR (4) 0) 0) () 記し ~ · 如き言 如是来说 沙江 iifi = 9 言 17 終に 17 正是 7. 供 10 て波は 0 丽 法 ic? 月七 73 北京 は出家 得 FIL こと、 の時 () 科上 程に中で 必黎婆維 及父 70 薬院: ~ 作す、 0) カコ 12 於にて MI 1 1 5 介:" 5 大. を許等 支佛 ないし 1: 18E 制 FIL ア薬時支 外生 加引 間行行行 汝等 さず。 川。家。 のと

0

所行

Hi:

0)

作!

展

一切聚集

,

Fig.

支佛

の般温泉

に入るを見、

即度使う

共に辟支信

(5)

を収

b

如证法

に供

0)

防事

拿"

K

别"你"

P

棄時

支統

办法

至、

緑に

隨:

U. "

て、

世に住る

し当

9

て、

役出祭

人

る

rii):

彼人

養力 強をなりにや 維為 す 0 所 調の 諸合と 利为 0) 塔な 1 造っ h 塔上に覆盆相輪 を造っ 作 1 諸寶鈴 を懸か け 幡盗・香か

連なっ 世世世 すい て、 死し TI 郎 歷 0 活的 L 爾等 0 末き 出。 たに 佛ぶっ 數に 共老 T 命や 0 元にた 香; 時 能 邊人 釋。 古 家 數に 0 塘 身 最 100 内意 0 < に 迦か 海北 佛ざ 後一 強し 心 日を 彼如 1= 念的 合う 香? 童 青色に 生言 知言 1) じ、 T 0) 0) 1= 人 て、 身が有が 不言 一日に 然為 111-2 3 --0 h 0-成じ 淨? として 還かり 外しい 爛え 續 出山 就是 ie b 0) 8 ٤ 經~ 壞 0) 3 现? 動學 想き 明為 迎入 1= LA 出心 水 T T 如言 句か? せ 彼か 洪芒 家 治さ b 而是 して 11:4 h 1 T 波羅 , 來 じっ と欲っ 供《 0) し L 0) -5, 1 1 彼か (= 林 卷5 用為 T 之を拾 捺な 梵に T 彼か 値あ 0) 四 L T 人、天上 此 加工人 . 依よ -0) 2 に入い 供《 人 0 虹を . をう 0) JEN! b 養育 波羅。 修。 耐さ 遗5 明寺 b T 30 T す 行せ 多た 得 -7 7,0 0 捺 小ち 時 穴な 8 坐起\* 過ら ch 法 0 復た を劣が 城。 唐 ん。 に 3 脈や t) 食 下海 したな なを乞 0) 1= 0 L 最高 して住 b 隨点 我か 是なく 彼か 更多 ち U 25 カジ 15 T 25 h 大心 0) 0) 1 巨富富 復 明寺 即是 佛言 願。 過後な 重力 如言 手 111-4 < ね ち 長者 人に閉点 作 満さ 一方面 身情 展し 1= T 寸 波梨り 住言 足 是 朝; 所 見み (1) 1-說 30 日宇 0 说 しな 家的 日京 11:5 不言 得太 如言 0) 1= 維 製に (= るの 法 5 きの 作品 6 图。 11:3 て近か 姚 T 製に ない 10 め 是な 0) • 女 る。 願的 3 tu 所 波維。 0) 逐步 願為 を繋げ 0 78h ージ 而是 値ち きが |をか 如证 發記 1-11 於て 捺 便ち 遇等 す して を12 < < 念 城中 次し 江 8 ち 見 0) し、 第二 7 共产 命命 日中 . 10 法語 願力 0 終 憶なな . 熟しの 入 我能 は 長节 すっ 計會 願問 視熟 重等 5 < 1= 病 きには はく -12 出版 乞うりま 劫。数。 命をうた -0) 5 家! 為為 多花 拾; 5 は 70 0)0 7

個する 0) 時 世" 質 3 復 更多 に 重" なる T 諸は 所言 比 Ir. 1= 417 (ず T 11日か まは 0 < , 更多 1= 因是 緑有 9 我们 告ま 1= 具? 15 說 < 1.

鏡だい

・服玩

有あ

乃等

至し

須為

3.

2

にる

乏ほ

小さ

す)

3

かし

H 南 陀 宿 緣 ti ti 第三 + 九

往 理" 王等 703 到当 彼か 院自等 0) 哪 13: 11-6 ii, 遊集傳 を特集 IL: では、 (= 17 以外点外点 後 6 () 含利 迦。 15 别言 1 1 近き 戸図す 12 收; 1 収 石を以て之を量む。 6 其言 王等 を名 でを起す 寶塔 所為 の胎 13 金銀元 興) 地写 を去さ 11 銀元 (C) (M) 首節 る 梨。近日

一いち 1: mila, 盆点梨? 13 1: ・一流に一体が 以 1-5 尼(語に小登 哪? 酮音 3 に高速を開 75 5 们 此。 0(1) E 115 版 下戸王第 0) 度る 11: 作 彼か 12 3 FE? 第三 11.0 きとなっ 华发山潭 初上生 -17-0) 0) 即是 國台 四見 2 17 115 力: づ ナニ 11) 051 05 時 , さるい 15 1900 () (1) 15 ( 12 復れ 个2 啊? 作 33 1) 作品 3 1: 11 頭 上, く、「又、彼の過 15 利払上に、共 0) ) 正 ) 所。 は王に 計二 0 11: 造" 第 U に自然 0) 第二五 汝等 1113 0) 陀 大紀 0) 如江 野な、陀然 比丘、 MEL 0) 12 IL" 公利" 卷 盆 0) Si: U) 作。 小选 第六層 村塔上の 1:== 当さ 0) 12 (1) 第三 沙山 赋" 会: に知 (%) -11 が、是に 波 () 福 . ) 置流 段り 得. 0) 0 3 11 没: 伽(音) 程 ---~ 乘" 行品は し 見に 4) 11 10 (王の長子の作、第四ので を含な性、第四ので ALE: 13 ~ 0) 之: 作 規定に 训: 酮 佛言 6 6.1 0 の 邊こ 時、彼の M. --5 illa -1= ( ) 相等 I'E" 手、 163 13 哪 光 **哪里第** 12 100 手: 191 今い を以上 の。那つ 0 三見 11' 覆盆 -[ 彼儿 14: 報か 1153 三見 OF. 相等 0 15E15 13 で 0) -[-前河之 ILU 北上 業。 0) 丘是 訓 (A) 0) 光红 () 迎葉 作意 12 . 第二 王安 果 を作さ 佛言 117.5 第5 机 1) [inf s せる 友: - [: U) 会从 3 獲さ

b 护 150 及び肝師 115 の飲食衣服を供養 制(); ();p 支信 13: せる以縁 寫 (4) U 岸 彼"彼" 临 で 0) 果根 0 放 所 を贈り 今、其足を得る 彼… 110 北 が 1:2 光. 文色 0) 信言 信い 12 生; 11

盛やられ 報 復元 1= 往りにいく b T 今 111-2 T 8 林岛 に於 在流 家的 T 1= 死し T . 婦小 諸ない 0) 死か を見 女后 0) 身體が T 不許 0) 115 に 想言 を生や 塚紫 0 念品 想を 生品 相等 せいう 續言 せ る b 75 0 h 彼か 0 0 善業

5 天人 生 社 樂學 報 10 变 け te 3 75 h

ん

200

誓い

願。

ずった

验书

せり。

是

善縁果

不報力を以

T

の故に、在在處處

に、

悪な

趣。

を

經

ず、

天ん

より人に生

t

0)

往当時で

彼か

PL

薬辟支佛

0

所言

にて、「

願語

は

<

は、

我们

來に

世生生

1=

生

32

T

諸

四悪道 道

1=

す

る

心心せ

堕だ

0

T 願語 3 b 叉影 て 大览 即有 仙尊老 < 復 復 我最か 時 は、 1= 我说 往ちちゃ 往りませる 傳元 勝 或ない ~ 111-T 館 -切点 此 彼か 彼か 1= , 洪 値ち 0 0) 0 ことこと 遇 家公 PL 遇等 PL 棄 に勝る 乘き 0) < 飛声支佐 後 父母な 辟" 能なく 支佛 12 ・歩きいと 佛言 3 我がか 明治持ち 1-0) 値遇 所言 所言 六親、 說 L に於て、 1= 17 於って 問き 3 教 37 若し彼か 持に徐の 已なり 法中 初始 是 1: -C 0) 0) 速災 誓願 1= 作品 111-4 出家が 111 3 今ん に皆證知 きし 78h に向い の、言説 な 经知 時長 得為 せり、 7 -, 心にあ を得れ 那な L 可 阿 p 漏る 伽雪 72 歌等 温波 h 羅等 かから 13 羅ら 大に < を生や 漢が 彼か は、 仙言 所な 70 戸薬 有 0) U 5 成がず 福力果 我常 3 飛時支佛 歌 る 微な 來的 を得 報等 111-4 飞 に、 0) 0) 0 13 因が 法是 種種種 3 C 系统 是な 13 己語り の如言 b 0)

売く 功人 足言 徳有 +3-喜か Pin P h 0 理で 3 彼か を説と 0) T 连" 0 377 業 即為 7 ちは 福言 称湯や 報 北北 0) 因が PH 3 和か 緣: 発り 数だ 1= せん 3 精 b 種種の 0 6 彼か -1 8 供《 0) 今流世 諸作風 是中 0 具作 至次 30 は b 備び T 新たべ 其たれ へより 洪 7 の邪輸陀長老比丘 明 彼に 5 已な 往 b 370 倍 濃い 罪は 0) 信敬股一 父母 て赤 支金多及 設供養 亚 0 CK 心を 諸 生や 几几 事也 は、 元

输

我是 中に於て、皆、 型はない 得 1)

( 阿羅漢果を遊成し、 灭 何地人の追に、 後、ほど明信 路貨業を植るたる FE" 15 Illing S 出家知識有 彼が時 0 時支佛に過 12 彼<sup>か</sup> 是の果報を得たるなり 婆羅程摩河岸に ひ、 並に各、同願焉心に、共に是の如き大悟を發 1 久時住 せる 所言 机工作 の比丘、皆悉

にて、

耐 時 世尊、偈を説きて言まはく

或は復無畏にして 一是の如く 諸學以 1 係はない 諸和満・大慈大悲・諸正智を具足せる、 京時支覺、幷に諸羅漢潘盡の人を供養すれ 十力算を供養す は、無い 11. 0) 大果根を得

i

能之 果報を得ること傾行るなくのはう

現在人気に果根を受け、 諸佛・無覺の田、及び諸學問所殷の 後に寂意大涅槃を得るのないのはん 歌出 供花寸 礼 13

## 富樓那出家品第四十

意知心、 端たんじゃう 財質が 一大婆羅 字じ 他" 彼か に六十種 論る に教 爾芒 0) 婆維 38 あ 0 解明 喜ぶべく、雙少なし。諸の 5 時、一個薩維 能 門に、一子有 門為 具ではき く一切の、 乃至、屋宅は猶 有な < 又能 一分別で b て を解 2 三種章 < 聚落に、迦 浄飯王の爲めに、 0 9 往りい 亦被、云 幸陀論を誦を bo 大人相有 一院を解げ 富樓那彌多羅尼子(香と言ふ。)と名づく。 は北方毗沙門天の宮殿の 諸事五明の論を宣説 迦毗羅婆蘇 受記の論を通解し、 L して彼う , の衆人の、 售 國師 < している 都城 1. 作る。 邑を去 樂視する所たり。巧智聰慧・細 既に 尼乾陀論 自解 し、一句字句、 世辯中に於て、悉く皆、 如言 る 共の家、互富、 くにして、異る無し。 L 共での • 出りて、 哪報婆論 別がだ 遠 復 一個学場 かっ 多たち 3 解 極 能 ずして、一村 破は < 0)

Kozala

陌

有

**b** 0

彼か

0

村的

Purnam utra yani - putra

カ (Rg-veda) 登和 カ (Rg-veda) 祭祀。 veda) 歌詠。 三種章陀 歌 三摩 治受(Y: とは (Simi-

ち字彙 ばNirghanta []]

【五】 帰門婆論はKuijabha,Ke-

| 「whitan in s 如明・楷畫。 | whitan in s 如明・楷畫。 | whitan in s 如明・楷畫。 文 法 THE DILL 法 0) 書 かり

富 樓 洲 出 家品第四 + 浄飯は

大王

0, 0)

悉達太子が、

生

れた

る川

1

皆りて

。其の彌多羅尼子も亦

共に同時

1=

生

る。

彼の人、

引.

b

0

16

が し、 15 11. 15 1. 11: 11111 () リロよてん 111 5 101-1, にたるぎ 収さ Hi-00 75° 1 加品 6. Me 4 1/1/2 1 を見、彼の . 机烧结 1; TRI 17 105 内な 父は、既に、 を収さ 1. 7,0 いたの ぶし 1012 きな、一切に 3/26 6 -[ 力等 () 如法 ni. 為して、成熟 1815 1 2 5 相信 0) 65 1416 0) 12 F, かる () 源: 15 11:40 4, Till? 2. 河京 1: 100 0) がはい 145 1= 7 IN ? (= 到公 i ji 5! たな 3 110 1): -0 , 11 1120 117 () 心さ 1 沙沙 ない 11111 10 6 (F= 1-10 仮だい 版 1 , E. 共;≥ (J) A. 15 0 ال 出字さ IL. 巴克 11 351. 1= 15 M. 26

10.5 450 E" 在 4-11 Wit: 15 . \ \_" []; . LES . Th T.5 VI. 11:15 小等 12 少 決意 している TEB 415 विह によい 1. Fil 12 しず 1 10 18 = 0 王らに . (de: 1 1 いたい 他等 に、心か 悉に b -[ 上いたりた 時的理王と作 316 を信念 H.S. 是党の -5-0 035 和是 又表生 したか 1. 3 ~ TIES 1 ME 其一 1411L U) 视力 見、悉進太子 图光 リキじ 父、 若 6 ME 10 丁は、 はつちゃう

t

-

t 303 法 9 117 從 [1] 3 力 L 110 11/2 118 15 1.0 94 W 17 11, 被

して、彼

0)

いいの

1 /L TANA TANA 4. 主品人品 13/2 D 何」 加生 上作 15 , 13 音ない。 111 15 何の明 くり、日日にかていたで 100 力力 11:4 - --115 ~ of the を 省。 (二 何) じて 0 関さ Uj if: 113 10 ., 710 in 1950 4 門門 - : 3 -1200

門等ない に居在して、若行もて道を求む。彼等諸人、現伍 100-100 是三十人 , 足での 北京 WII E なら、家よ くない 10 巴語 () b 出で、運 • 11:00 118 40 1116 11:0 13:07 15 1 3 精準に 1= 9 は見り 1117: WE () 夜。 道。 ははない 法 0) 1115 15 11の三十人、一時に 正路 . 父二月:6 116 12 - 3-1

成了

1 朋は方 彼か 我们 C 1 而。 就は ととき て、 給ま 0) して 一にん 悉達 内克 3 0) 7 に、 邊心 已た 富二 の語や善し、 樓が 世尊、 大花 に 四心 相覧ひ 聖太 無き 至公 自為 神だ 6 今日 子い 天代 弁ないに 0) T 而た 微 悉だ達 は 彼かの 妙法 8 出家け 及だび か 我等順從 現だに、 て之に告 以多 大な 邊心 輸 L 子儿 五言 T てか に至れ を轉た 觀ら 通言 0 波羅。 CA 已さに げ 聖は五 h じ 獲得 捺: 世等な , T ただっち と が状や 諸天人の 言い 無意 0) が鹿野苑人ない 位公 は 0) n を受う 菩提: 8 < 0 行 波羅。 時を 為 < を す -に 意じっ 汝等等 捺な 10 8) 3 ~ が鹿野 在常 に 時じ 1 富さ i, 節さ 根る 菩提が 今は 分割る 苑なん 0) 那な 諸天人に 是 中等 書 敬喜心を: 説さっ に在記 至於 0) 18 一行仙人、 時 證しよう 法意 32 し己とは し給ま 0) 3 彼等路 論 ez 無能力 -2') b 生品 ~ 自みずか て U る 未い 明友輩、 を視見 79 7=" T 0) 思し 説法別は 已たに、 -阿多 73 惟る 大頭躍 耨の 3 多た P T 無上清 少維三就 示じ 歡台 を 言い し給き 觀 高書し を作な 見ると < 察す 三菩提 T S. b 寸 我かれ 0 報等 -1, 1. 汝等。 じて言は し 1 即ち諸 を證得 今至 今いま を轉べ

18 ほ 鴈が 時 に在る 禮い 王为 1= 雷 0) 樓る h 可や 虚空 那位 -が苦行仙人、 胡·跪 手 をいる 上に騰い して、 て、 る 如言 身を恐 世祭ん 根げ < を以 波羅の 0) T 足さ げ 佛をけ な 捺な T 執と 鹿る 8 計画数点 即なら 野中 b 0 苑を 摩挲 三んじょ してい 1 至に 頂 h 0 て下台 朋友 江 或だい 6 2 頭ない • 共きに、 佛とけ 題あ しず 遊ん 雪" に往詣 山龙 T 115 t を以って 1) 下台 1) 如いない 佛にのけ 形し 所でに 見ら 0) 足さ 13 に鳴 到公 7 行 b . 已は h 起た 1 佛

從

せ

W

0

经 陀花 に天上に在 6 正念化して 0) 9

して 摩 那么 0) 胎だ 1 入小 5 死きた りて 釋種の 家公 なに 至い 1) -子 3 作品 5 h と欲い 12 25

B 樓 出 家 四

(1) ない 17 · j- · - ( 3 加高 111:3 li. 胎是 能 仁 なないない 1) -すし 学さ 7 唯持 沙 を終み さいないか

10 服が De fi 78 细 らず。 石み 7 足るを知 ころう 更に復 112"

当に

を行い

15

全位:

7

11:

U)

胎

TE'S

していた

金、

加美

がきを限

U)

時に行いて 6 て常温 に説法は 1. 12 2000 0 諸の 天人に 港は 心 30

我是 11=0 0); 生 しては 0) 古を 11 脱 企飲 -13-ん。 50 行 世" より 初生 生して妙語 His で已なり を發き 七九 北一 L 15: h

[[] a 11-0 in! 11: 巻こ と紹介 池: は師子 水 120 E 1 - · · 0 31.5.16 伽江 -1= 我に 水 がは治療なら g () 如言來記 終に出 - 15 を決め 引点人 是不 41h なり

111-8

111-11 17 113 6 香を途 此 U) JE: h を見る でり 10 3 主生に 0 (L) IA 故! たまふ 1= 投資金 1-頂部 馆等 に自然を しい サラン に監禁 1) 2 i c

113 (1) 118 183 -[ 15 113 心 3 我: 1 3 0 唯 を理り 11 , 111 11. The MI. 樓" 1 13 後那等者: 前 ( . \ 13 1 .... -111-11 ٥٠ 干仙公 分次 , 我: 人には を哀い 9 を見り 箭; はず て、 -C 我能够 佛に從ひ UI 心。 て出る 出家 家山 -11-を得る h -10 で 1 乞湯 7 U 24 11:0 是 4

0)

BF:

宫\* 模型

に告げ

100

ここいく

3

汝、富樓那、

今、速に起っ

13

當に汝の意に從ふ

ル 1

謹ん を受う 通言 3 を修り 正心に 汝等 足る 17 皆な 、 谷谷のおの 曾て放き す。 せん 彼為 信心 與な 3 及智 等一切。 び共 心に、心心 大なと 欲時 逸い 用支 して、 拾家は なら IN A U 7 0) のる ず、恒温 成生 て、 0 出点 朋友、二十九人の彼の長老輩 諸長老輩 即なな 所願 b. 家 獨以 L の彼の法を 1= 一切、皆、悉人能 に從はん 空間 獨行。獨坐 為二 المان 25 に無き に住る 能に證知 證しよう 50 し、 す 温さ 時き 3 一ただいま か立・男 時節久 に富か 己に諸生を でう 大ない じたはり 猛精 機部 求 L 3 て、 h かる 進さ 作 節だ 3 3 にん 既き 如によるい 悉く に出る じて 欲時 . す 空 L して、若き O) 衆生の 雅5 共のの -图: 家け ただっちの の 漢 已もに を得 [भा क 順處 を利り 5 出山 成= 欲き に行坐 報は 金 5 江, 家了 心、 善男子 を得る 一残い 13 35 を受け竟 温度で 聽き し、 . < 30 善く一切解い 所には は、 給き し、 各のおの ~ 已 諸は 大意 5 る 法是 (= 利り 別る 多 行等和 得太 0 18 未ら だりない 脱岩 相言 求是 日を b りて、 を見る T を得れ T 20 -3 L 後有 から カコ 3 故 6 心

阿· 0) 時を 世" 諸比丘 1= 告げて、是 0 如き言 を作 し給き 小門汝等 沿き に知り 3 ~." し 説法人中、 最近の

>

1

寸

沙滩 淡彩 45 此二 捺" 富立 に在され 樓。 那次 州か 多雅 微砂が 尼子 の語言 もて 和 也为 諸衆し 前が に告げ L T て言語 個有 まはく b て説と

0) 滿足 真比丘は、 說法人中最第 なり

羅ら Cr 0 日午台 松华 1成 世間、一切、合 足 0) 11120 并答 輸し 陀尼 と同時 及び生 主、又、耶輸 15 生れし、 . 九十一阿羅漢を成じぬ。 匠し 間が友最 陀在家の佔客た 最勝長者、 る行賈商人なる五 勝中に A EEE はく 復 勝 北世世 n 飲ん 12 ・弁に五比丘 十の朋友、次に善男子長老 る 諸は 善 日男子 ・長老耶 , 謂い 13 韓か 摩

樓

豆が麻 すっ 本院 去 門為 別る T < 具作 及为 報い T 0 तार्व ह び諸の 一切諸 聰明智 他國 足言 喜 我力 共 屋宅園 0) 二子 逻辑 0 0 時等 上的 為 即ち為 技能 めに一切の し、 遊歷 讀語 事志. 有為 1 11 落? 閣浮南天竺地 林为 歴し、 為 内 b 有の 三記章 既長に 五篇 15 0 通言 6 皆隱藏 那な 知ち 明言 0 8 て、 學問為 一旦富富 雅5 共き に衆 して、 陀だ 父を見赤り 0 大衆を楽を 心論を讀い 論ん の父き 陀 種は を集っ こ、 (と言ふ。)と名づく。 せず 0 種思足 して歴え 嚴減 婆羅 何 华句 1 一國土有 即には 調。 む 悉く並 て、 集せ 門為 0 王为 見、人の を知り 受持し 種は 老 の奥な 有あ 即にち よ。 種。 专 6 乃ない に話 知し 6 に、國大師 0 6 0 りの阿槃提 珍寶 我们 諮ら 30 . 姓; b 集まれ 博る . 0 0 出版 はっ 彼かの は大迦旃延 肝。 す。一面 處處 を將 章陀論等及 其の父、彼の第二子に告げ 別以 諸物に通り て言す 毗びかい の諸受記さ に師 と作な と名な T 3 、之に∀ して彼 を見、 門宮 で、一番 を尋り づ 3 73 び諸の 0 < じ、一事十名の 6 高及び六十種を分別し、 時に彼か 0 供養す 即ち衆前に 0 ね 0 0 如言 63 て、 大心 共芒 彼か 0) 哉か 人の家、 < 技能 歌。 0 にて、 國 具に諸論を解し、技、成就し 0 阿爺、我、今、 即便 國師 時 に在れ を証 土中に一聚落 に彼か 多言 filli 殊は 神大婆羅門 郷町は 出さん < かり 1) て言い -5. うないないない 洪言 (1) 有るこ 事婆等 國 1 彼如 誦じ 帥 3 -學問人 欲ら 有为 一次なんち 大意 0) 1 の第一長子、家を辟 0 大丈夫の相 2 婆維 寶力 國る す 3 h ・奴婢六畜 師 所と 句字 無空 0 5. 那羅陀、 門九 欄子 0) Lo 一切章 論ん 子 猴 種種種 父ち 往告過 彼か 食 30 己とりて、 を皆とこと 尊な 0 婆維 陀 間き 更に 300 CKE 通 つうだつ 達 3

能 大点 楽し 111: 75 宁 HII > を拾 70 CK 明 b 計は 作う 技 術に 北方 問 能の 别[2 等を 日本 66 -E 阳阳 日をは 3 淵 5 10 1= no a 已! 通言 吃" 6 前。 那な Hip 電子 T 1 107 . f 1) -13-湖南 前。 T 1 BE 15 ん L 9 1.35 1.11 1.11 776 他\*\* 81 0) 谷高 す 種は 0 此二 见言 國是 北京 安か [in] 5 0 0) 12 0 20 . 一行 -否以 父为 心に 9 70 ---6 共 今は 0 開き ·LIJ -[ 子 歌喜を 0 時 200 11.10 學問 0) 父ち 我かが 1= 已是 FE " 3/1 是於 那 h 八方り間に 变; 0) . 生じ、 復言 雑ら 為生 Ut 12 如是 陀 9 め 即是 8 5 種は 1= ちは 走る -5 語が 彼れ 大に 種。 -4 父节 BE 15 2 るを 78 楽し 切点 諸論 1 0 BF & 讃笑 财心 0 0 日素 1= 間音 前二 到 大流 L 10 3 楽し Tis 而也 E 1= 6 已是 將5 T 7E50 T 336 9 T - :- h 张。 11 Ch 6 7 8 以。以 集す . は T < 心に希有 2 < 8 0 洪章 9 9 諸章 川? 7 10 0) We z -し。 T 训5 善. 陀 63 羅 陀 供《 汝気の はなか 40 35 養り 我能 哉な 生です 一切なのない す b 見き 阿が爺で じ、 歌が 善: 0) 論等 111/2 如言 63 8 即には 世代な 我能 1= L カン 於問 70 6 T 大學等 大览 illio -[ 난문 即是 , 状の す 1= 便 20 造 0 70 -4 ~ 爾· 11:3 切意 造る 火きるよ BE 15 切。 y so tamp (1) 陀だ 時等 受持 大心 及起 及数

門念を 得本 FI h 尚言 h 預ぎ は U) 3 72 須! 是か 年 h 0) 時言 生态 終い 部 一十 1-< 11:3 如言 きん 我か 3 6) 13 10 -1,0 力言 1113 から 遊應 细 15: 何道: 得人 雑ら FE" 弟 700 1 10 1) から 1 T 6 0) & 云い 0 EET 11:3 T 8 に提賞 岩 何意 1 0) in ぞ、 種に 切話 知言 復言 種 7,2 除江 し己語 閜 0) 長成 前的人 阿幸 11.50 5 所は な す 已を 11 0) 司命 前は 即等 45 b ~ 0) 通言 ば、 T 呪。 する 是 共 0 論 8 必定し 出な 0) 是於 73 0 1/2 思惟 學言 父节 0) [H] à 加言 少ち 習上 200 T 日子 12 自為 < 8 作 75 0) 心に苦惱 170 應 はず 閉点 かん 長記 1= 1-15 虚っ 受持 -则。 煩勞 王多 现的 0) ちに (1) を生じ、 うら 内な 我的 國云 L عالا = て NIN! filli " T 0) 大八利 0) -2 115 作品 淨。 方言 見や 是かく 遍 是な 10 3 1-0) 0) 成" ~ かん 始也 . 如是 如是 -順為 る 8 30 0 0 TI, E 314 念九 75 3 得。 是 諸の 共 情情 を作な ME . h 0) 0) 0 前 囚炎 呪。 0 小さ 1 1-6 意気な 年品 術が 10 於 700 1 73 CORNEL PR から 兄! Mo 我是 الله الله T. 3 机 (1) T 持节 作:

北老 福气 仙花 人元 35 7: 得太 有が る 0) 所と 那" 時等 6 と為な 雅5 五:= 0 6 神に 南京 陀 阿あ 通言 5 陀 以为 70 1= 一城や 具 と名な 也 將5 る 0 勿如 5 有流 40 是 3 h 彼か . h 20 那些 中意 優5 50 維ら 山地 1= 而單為 是 陀仁 在5 肌。 1 35 0) 尼 重き h 念を 往》 不也 T 居: 0) 作 住等 4/1 つ 100 對為 別 す 已なり o な 城ら 彼か b て、 0 共 0 30 是 仙荒 去さ 方でん る 1115 0 は 一切い 遠 私し 時気 を 陀心 カコ 須り 國行 3 仙堂 0 て、 走る ず 付二 大点 陀 共 弁に T 帰る 婆 を知い 頻ん 雅6 門是 及其 陀 5 以 山世 CK 弁に 記し 有あ む 弟で 論る h 3 及智 0 莫 70 CK 洞 共产 らし 共产 0 山たちっ 0 め 好心 h 以与 1= 即なな T 四山

利し 10 陀然 JĮ. 0 1 0 既事 1= 那な 維多 0) 陀兰 38 30 受領し T 得次 已を 0 6 , 教部 1. 題以 30 示 す L る op T , 久し 1 カコ 3 つず L 15 T 成就 し、 しっ T 四口 禪 多 子し と為 獲力 得这 L. す 五: 洪芒 山神通 0 阿为

0

枕行を 外河 . 爾· 1 -於為 0) 修 明寺書 65 行すす 哉な 草等 梵点 庵ん 10 善 し 30 0 03 造立 阿多 哉な 必かなら 利、し 能 汝是 常に長夜に 仙荒 中的 那ない に作っ 共产 0 b 弟で 0 大に T 子儿 佛寺 1/1= , 利。 住等 那等 今は 雅ら を得る 能活 出言 書きで 0) 世。 -山市 し給 大ない 六時 1/2 將為 ふ ① 足 快樂を 1= , 稱い 是党の 即為 ず如 得 - 3 514 0 ~. 如言 山中 汝流 373 10 教をし 用で 彼か 自含 で 700 بر ي. 作 0) T 邊介 波は 身的 73 剃に 大" 捺答 利り 落さ 齊: 城等 して 6= 已是 7 间点. りて、 唱品 15 \* 出山 ~ 家。 て言い 即為 復言 し、 ちゅ 13 城等

雁書 和J,7: を 利 す ~

命る 爾芒 0 時 以是 那些 彼か % 羅ら 0 0) 長多 JE " जिंगी के 私し は 能 得為 Jul 5 仙 Ti 私し 1) 0 陀 0 仙常 命 時 終の 1= 是於 那等 0 雑陀 後。 如言 37 用字: 9 111-2 1= を作な 彼か U) 利以 0) 花名明 かたさ 志 T 私し 11:6 0) 多: 陀 0) 373 们\* 消で FL を以為 人是 カラ 有い T 那等 0) 滥; 13-故意 3 医 -111-2 12 別以 教管 食品 ~ 0) 利養 総著 己な b 名問 1 1 Li 名た 日本じ 龙 正なる ば を 經 有多 3

想言 13 11== て勝上 1,25 水谷 纪号 -17-. 4.. 115 1) -法言 1155 6 打多 3 13 17.

過ぎ 2 20 悪なき 0) 而して、今、已に、 海に 聖授 一佛有 けかい (1) THE して 經言 -11 6) 0 1 , 金木。 世に出い MES 是の 汝大龍王、今 是の如言 電路では 念を作 現し給 小流 1 一行 無意意 EE! よ 往等 に能 1) 10 無邊億數百千萬年を選上。釋迦牟尼・多陀阿 巴去、若干年·若干 百年·若干千年·若干 世尊·迦莱如来·多陀阿伽度·阿羅阿 身色 でん 变 1) 0 心直 原とり 過,阿" 33 彻" 阳" 度の阿り 12 関、彼の 11= ALE S 度 iluj s. b Find ' ・主義の 離 佛言 脱る 干百千億 欲水 不是! 佛 迦如 FE 3 三佛陀 如家 し、 號う 0 出。 华品 0 3 70

夜中自己 有" 有5 丽音 () 2 h 0) 0 E 時 ورز 以不や。 mi: 它 11 3 12 復、更に一龍王有 细 1110 6 知し 177 S 0 -6 王 鉢ら 他 龍王、即ちの 0 には つけ 0) 程は迦か 然に 170 進言 じてい T b 如思 と 金融 1-小・多陀阿伽度・いただろうない り、名づ 3 諸龍王多く、百千雲集す。伊羅鉢龍り、名づけて商佐(chica)といふ。彼 13 龍王、但、 く、「大善龍王。 5 が経 [in] 夜叉 が記され 雅。 我的 nul . は今知 王と遊れ 我、質に釋迦 ・二流や 0) 三佛陀 友 3 告げて 10 0 5 C 0) 3 彼如 世に出 是の如言 亦言 も、亦、彼 野中 是なの 0) 彼かの 能為 王, かき言を作す 如言 現がし 一城有 能。の 0) く出現し己 官為 たま 楽しか の含含 に 13 \$. 1 1 1 1= cz 11:4 化30 1= 1= 「仁者と り給 11:35 MET: 1) 功能し U 量; 0 是一 7 0 0) 汝等 坐す 前边 3 U) 楽しい カラ 是是

10 3/2 0 宫 股系 にて、 阿多羅多 迦菜陀 (版と言ふ。)と名 づけ 8D 0 彼のの 投る に、先來、二個文有 6 して彼の

讀さ 復 411 する 調さ 30 を得べ す) し佛有 3 h 3 も、人の、義 亦此 りて、 0 偈 111-4 開け 0) 意を解 を解け 1= 出る する 现设 す しん 給ま 無空 3 糸まなく、 代、唯た 能力 はざ んば、 5 如いない ん。 小多だの 岩 終い に、ひと 1, 佛行い 伽。 の能 度・阿羅呵・三藐 1) て世 にく此の偈 1-出現した を讀 三佛陀 給ま 2 to 時を 者の に皆な 雏 0 み有あ カン 6 h りて、 て、 ho

即便 を得り 13 0 取し < 此二 何答 邊元 爾音 心に向然 ると ぞやっ 得太 ち 0) 0) 往。 來 時 義: し人の、能く此 きて、彼の ひ、 る可べ を説と 伊小 程がかれ 礼 が羅鉢龍、彼の きや以い ば 到於 3 給言 h 尼 已 遂に 13 不 多陀 [11] 5 h b E 43 の偶の意を解し、復、 能 É 羅马 0 迦槃陀 即ち伊羅鉢 或は佛より聞 < 阿かかか 夜叉王 我能 是 をして、 度・阿か の時、金齊夜叉の王、伊羅鉢龍王の 陀宮殿に至り に是の如き言を告ぐ、『仁者、汝、今、往きて彼に至り、彼の偈を讀 淵言 1 彼か mls. きて、解 日章 していい 0) ・三龍三佛陀・大聖如來は、今日に り、彼の偈 偈· 能く宣説する有 を讀 を得 く、『大善龍王、今日、當に心に きっ か を受讀し得已り 3 行ら 得大 んしつ 8) らば、即ち ya. 我们 逃入 て、速に疾 より、是の如 已に、彼の 應に知 出世世 歌喜 し給き る。 るべし、 偈 き言を受け已り 述りて、伊い を受持 心何能 を生や 此 すいう はこれ 泡 ~ 羅言 以多 T 你了 将するい 所えん 真の 知し て、 3

0) 時 偈: 们小 羅言 龙 受け収 金につり 他多 王 3 心に大に敬喜 し、頭躍身に 自ら勝 ルスる能力 はずの即ち金齊夜双王 0

b

商は龍 女有のあ りの名づけて常分といふの端正喜ぶ可く、 最上の華色あり。

13 2

を持ち 地。 時: がに三十日 彼の 0) 此: 1, に当治 二個を説きて以て衆人に示すべ 11:5 (1) 師に 出版のうかろう 好金器に、 妙種種の瓔珞を以て身を厳 是の如き念を作す、『我、 銀星を満 て盛り、 b 銀器內 8 此 川の八川 0 う龍宮より出で、彼の恒河の岸上に置き、 1 金栗 を清 1-1-12 て盛れ 十五、或は二十三及び二 るな 將て、此の龍女

の何の自在は に在りて、染著するをか名づけて染と為す。

云何が清淨なる。云何が猿 の名を得 3

一句

後以

針照する

作べ

15

i'i

化编

100

6 15

が築の本 Ü

ナンリ

Cp

F

60

ふの

在

何

りのに受くる染著

**旋人は何** 0 校の 1 カコ 迷言 立ふ。云何がな 智人と名づ < るつ

何是 0 何点 0) 別での 1 已記 3 をか、名づけて因縁 を記さ すとい ....

然かか 人 る者 んを取り 1139 5 にとの < 有 布地 りて、 ば、 及び彼の他女を、頂種に身を殿 白月黒月の 1110 步 佛想 我等等 E 10 0 を作す は 此 時に商法王及び伊 即言 八日 113 0 沙北! 1. 常に此 ・十四・十五を以て 31. 岩。 0) ill; 當に人有 竹羅本諸龍 金銀盛満の b ねく一切諸世 好金器! 形ちて り、傳 王等 栗等 恒河岸上に至り、 弁に及び 世尊意 て他" [1]: 15 に作ばていいい 銀門 より間 を見る を滞盛し、 いた。 1龍女を以て、持川て布施 h と欲ら 116 安置 张. して陸地 1) c . 銀器 世" て我が 一若し能く、 內法 を消り 15 に住し、彼の二龍王、 に復、企果 25 此 L 1-仍任 1 批 世统 1/1 : 即ち彼 を盛 を思過 MIL 亦言 12 3

b

0

すっ

む

女とを 伊心 训作 ME 1 0 (im)35 1110 TEL 能 陀塔 PE" 金本品 将る 董 國言 電影 ES (= -1-3 TE . 0 T-15 1 们党 さいこ 仙門 - ; 乃意、 婆羅 1-0 逃入 درو 10 FI ! 於意 常言 111 5 1-乃言、 誰に 手! 1= T 及記 1111 درر 3 白月、黒月の 能 درو 15 いた者等 四次線 一元次 し。 < 此二 到於 73 0) 若も 個" h を 温 -むし時は 己なり の義 即落便 六日 人と を知り 3 すり を以ら . 能 解 行的 應言 5 < カコ 3 て、 12 而 ば、 ば 7 此意 别(\* 加美河 彼に施せ 3 恒言 0) 網6 無な 如王 BETE न्ता रे 水な 岸がたと 们是 30 典上 到於 電き 5 せん 人是 1= > 子也 13 說上 0 陸る 0) 3 能 < 所さ 地方 < 1-3 王的 ~ " 1-旷二 113 至b 1116 () -30 1) 1) 三個 To 13 0 , \_\_\_\r 到公 J 無な 金銀 を記と を断い 是 1) 已是 と 0) け。 念品 供言 12 -[ 10 果を 傷り 作品 に云い 我能等6 盛8 已经 け まし 一ふ、「何然 1 1=3. 0 今に 训 T

即是 て能 30 0 Mu a 四年 门口 7, .. (in 此二 TES. 现的 ( U) FE" 他を がにい 時等 0) 7,0 人是 N 9 野 致 训[]\* 导言 U) \_\_\_\_ PIL T -37 47 谈" 10 许 能 仍可 仙人童子、 0 13 我を供養し、 一切にの 115 我是 記出 大長者 ورز 今、是の 利養名間 1 事 是らの を調 等的 1 告げっ 人民 思惟。 な重水事して 15 道: を関 を作さ 0 少して、 前二 0 7 ·美· に於て 是での 、「我た 13 京京 取 我を欽仰す。 如き 我、此の 我、告、之を失はんっ 上が 23-0 h 117 EE! س を作 10 二個の 又能 此一 すす Jule 3 美で 我能 例 調い 陀器 30 12 是: の 解 國家 汝等 1 せず 我的 人民 念な 2 を言い 自なっ 以に、一時、 500 U) 作品 13 知ち 源: は、此 已是 見以 ti 已言 0 即是 b 人民は、 , 便 ち彼 1 王号 11:3

0

T

)

7

5

T U) ら上首と 流 子 THE 'S となし、二龍 577.5 外。正 FE" 仙荒 たされ 0) 逃入 12 同る 1 向禁 逃 せる ひ、 到沿 b 厚 2 已是 例如等 LE " て 0) 長 け から人民・婆羅! してい 13 1 「二大龍」 門光 洪言 王, M , 111112 13 5 ( 阳 13 我等 前 仙江 U 写 人 10 23

日旨 に、 福息 を 過す - 10 \_== 1= 偈げ (" 告っ 倡げ げ 3 70 3º 外点 T 說 說上 3 V 是かく 0 T 0 雷き 云 我能 0) 如言 15 は 汝んの き言ん 間 3 何為 邊心 を作な 已な 1= b 0) す 來: 自じ h 思し 在 . 惟っ 我品 1= 個のの 在药 T 今、一つり b TEN 義" T 70 70 . 報等 語り 双色 乃告 答す 王 5 至し h 0) . 邊元 0 ~ 因沈 1= 彩· 爾芒 於にて 18 0) 50 時き 蓝 8 す 肝疗力 此二 50 商品 1= 0) 佐二 丽· 彼か - 1 假3 0) 0) 龍 二龍 日子さ 18 王等。 受う . 童子、 王 1+ D 即在 那な 0 羅" 那" 5 今は 陀" 維多 彼か t 陀だ 電き h 0) 已去、 仙世 子也 仙荒 们艺 0 彼か 為た 4-白る 0 め

L

T

言語

、『仁者

0)

教を

00~

如言

-

是か

0

如言

き事を

38

作二

3

んしつ

王台 0 1= 1 丽音 一切言 向意 傅等 倡 時等 那な 恋 15 間 は 18 0) 0 1= で受持 人民 冊だ 那些 を説 相" 時 を解 羅 閉っ 彼 阳池 恒克 0) 我们 夷い 義 1 説さ 及這 能な विष् 0) 明七次 13 人にたれた 13 TP -5 U 0 維 今よ 鳩 す 問と 此し る 間に n 節る 0 肝等 彼り 王 11 いいいいいの 誰言 季んじゃ h より 更多 h 12 阿克 國 去、七 ・般遮維 岸5 1= 3 聽 多た 75 雜乘 欲に 復活 にん 1 かっ 羅 3 偈り 115 h 尼に -を受得 八萬 を出い 增多 7 國る 乾他 所说 到完 Ŀ 欲馬 0) して が明る 所温 h 古 四上 T 諸人民等、 岩口 明る 日を 干世 75 富温 ば、 已な 而以 時。 1) 0) 仙党 T 富士 楽し 象山や 1= b int a 1 即禁 训动 人に 多t: 類為 ちには 道子 羅ら 還\* 楽さ 波は 有の 馬め た 邊に、 経統 禁 等 此 座: 72 () 車や の二個 那些 本品 75 來; 0 確さ h 羅ら 處と 関ゆ h 迦" 然とし 順に ),11== TIL 能 T 梨り 往等 肝寺さ 雅 仙潭 间意 悲に 0) 此言 音 かん 1= 1= U) -3. 省と を起き 那な に震が を T 到完 0 0 理り 集聚 日子さ 問 羅ら 域る 所多 6 迦か 陀然 9 供き 1= 4= 3. 童 u A 10 0 [m] 3) 才E50 . 能力 原注 及沙 個" 伽炸 而是 子心 答 0 并: る び歩 諸の 陀花 出る 仙艺 劣t: b L 0) 人元 1 = 50 義 Y T T 而為 0) 肝小 行し 那等 彼如 共ら 人后 78 -羅。 六師 进门\* 等。 即等 切ぶ 説と 經5 0) 鉢ら 六師 學 便 那二 0) 陀 درز 一門にりゆう 打多 人民なん 羅 和奥も 経ら N t, 1111 () 彼か 陀芒 0 35 王5 に要集 と調い 既老 波は 仙光 反众 0) 經 0 情に 六ろく 及 1= 邊元 師 浮 自 此 US H - 15 て、 多: 1 稱 國 0 す 9 0 3 0 3

羅

陀

出

家

加言 10 作 , c... الل: 0) -1 但仍 12 何意 0) でい かっ 打力 2 20

FE 15 2,5 11:3 那。 111/3 SIES 政ない 過~ III. 11/3 FER 1/113 0) The same 我们 重 3 明宗 35.22 年大 往 能力 能 年為 7.6 FF 6 台に THE IT 小子 何是是 111-5 , 答: 信 北北 沙し 等 介なん L T. 1175 111 6 他的 7 -1 3 -自みずか 沙山 h U) 1) 0 市力管 (1) 0 地 Mi 人 沙元 -0 25 心ころ 我们 快品 0 Us 更に復 11:6 1: -人 水木だ 根げ 1116 间数 正是 彼む 是かり 15 3:10 151.5 0 以上の変形 能》 して かく ないよう 過元に 11E 久いさし 加言 70 思なっ、 - 50 問と 0) 一に 思惟 治は 毛が 3 7/2 門是 6 اللَّاللَّهُ 1 ~ h -7-0 -ारि र 1= comp 0) . 50 红色 A. C. -3 0 ع الما E Jirz 念品 出心 を借い 住等 137 0) 亦言 \_ == 為 (1) 假。 間点 0 沙 3 -して -1-此 顺言 を問と ---. 1 [11] 及 Will illi L 彼か 明章 10 75.5 CK 2 L 0) 0) 33) -13 沙中 11:4 波は 说 T 3 3 快灯 師な 1: 111/2 温 13 淵6 復 神ほっ 如15 [11] 8 75 1= 0 持なな 記者有 渡い かや ルだ た 地や 600 11:00 鬼る 1, 11 掠空 所品 版 1) 1165 -[ 我是: 所謂 地で -1 がた 6 3 思。 内信 113 2, 胆る 作、我、个、 作る 能 1 8 11 F. C -5 0) 富力 - -過気 個 8 ii) ". 5 仙党 U) . 1 1150 自也 3115 15 人大大 1111 U) 的 報! - h. 们是 W. 但指 FIFL 0) (= 10 师: W. **乃**等 沙心 1/1= (Ei 111 3 他 [11] 2 -5 10 0) 1 1 历大学 1 2 درد 拉艺 井:2 ) 10 尼院 {nj } 视 00 内东 時る 1:

01 行を 0 () 10 11年 EIK 刨 けんじゃ - 7 21 引きらじ 0 ( ) i -1-11 Tich 17/19 我的 EL: 那 當書 7,22 SW. 6 2, PE" 7 T 1= Ti: -们常 15" 最後人 新言 30 21, 即是 15 -34 外的 日は 保証しの 4 17. 大!! 不常 1 45 进入 0 介 -1= K. 即是便 Bly: 是 BAF 5 沙言 11 1: 03 [11] 2 3 明美 Wi i (1); E -- '5 Wist Unit THI? 100 1777 E 所ない 1= FE" 圳片 Me 3 1/1:2 きて生 到 1915 Big 行行 6 変化 1/2/2 已经 1-1 6 11.0 5 0 175 E IF 一步 11:3 T 佛法 0) W. P.S. 那空 7,0 3 1, W.L 7/7.5 11:5 12 排水 111 4 陀" 1 已沒 相135 -17-刑事 1193 1, 1/2 -0 婆伽 松光 E 1 mr. 欲思 111 19.2 N. 11/2 --- (s 850 N's 0 11517 12 未当 而光 III? だった。 以治 10 1-所有 1/25 547

て 3

三何の自在王に在りてか 、染著するを名 づけて染と為す。

彼云何が清淨なる。云何が癡の名を得れなかしてきたち る。

凝しる 何の故にか迷ふ。云何が智者と名づくる。

爾音 の時 何流 の會 0 世尊、彼の説を聞き已り、即ち還た、偈を以て那羅陀摩那婆に 別離り し己れるを か、名けて因縁を盡すといふる

て言った しまるは

= 『第六は自在の故に、王染を名づけて染と 3.

大いなる 染無くして染有る、是の故に名づけて癡と爲す。 1= 没するを以ての故に、故に盡方便と名づく。

一切の方便 0) 盡くるを、故に名づけて知者 と為す」。

我に問 の時等 し、彼の二大龍王の邊に到 和 . . . 童に子 自ら喩ふる能 時に二龍王、依りて二偶を 那な 羅陀仙、佛より是の如き偶を聞く はす。 聞き已りて、 ら已りて、即便ち彼の二龍王に告げて言は りなて那羅陀童子仙に問ひて言はく、『何の自在王に在りてか、 即便ち奔走 を得已り、心意開解して、 して彼の商佐の所、及び伊羅鉢 く、『汝等龍王、偈を説き 大数喜を生じ、踴躍身 二龍王 の邊に 身

T

那經

陀

出

III II 第 四四

干一 0

上

に遍ま

原 文 在 何 自 在 王

(三)「第六自在故王染名曰 名為染 の二旬の意は、蓋し第六は第 在なるを以て王と名け、この 六識なり、 王識の染を以て、 他五 識に比して自 染の 华山

すとい

ふこ

かり

らん。

F 10 BIG 線門 7, 3/10 ---- ; 0) 事; 消息 -f-1 110 = WE 5 阳 仙宝 湿: 1: 113.5 1 以為 -[ 道管为 - 3 答 T 11 13 . . 你 大 1 1 11= U) 1/20

ブラ: Ē' 省 -5 17 -5 MI S 13, 2 -5 

大災 を得べ lii. 111-3 10 0) []字", 6 D 1: 根。 11t. 我かか 今三 金七、 為二 已 H 1 85 勝修 (= 16: が個で 1= 3 礼 1mo を開 BET ! 我かか 30 得太 3 11: 為た 72 6 1) 3) 0 3 我的 心に是に HIL 111-し、投が 1) <u>し</u>す。 如正 3; 世に 思惟。 % 3 1-出現し給な 是: 念 12 治さ 11=4 1 るを , 1) - 7 北江 知 6 今、己に 稱の 9 す如 作が加が NE 15 無上世年 70 9.116

に説と 時等 て、 1. 1/1 我们 1 1 1-是 (1) 1 佛沙門 此 file 1-12 111 外に 一. 10 1. 12 大龍 1 们类 () , 達ち 111-0 测过 彼為等 TE. 王等 世 3 中等 0) を見ず 8 是かく 及言 自含 迎言 0 より 30 如豆 天主 0 0) ( 辯才力 能 [ ] 念力 くりみづか 0)5 C T 已是 1 岩 カン 6 . 0 方言 說是 L 那" 13 他生 カン 沙門 清 'n 羅6 t b 阳 -11:2 111 3 . 婆: 朋生 4: 是處有 渡に 1.5 門等 力: 為二 11: して言い 3 政がない 1 13 無なけ 此二 くうに 天派 0 遊り h 政なり 112 . 解け NE ]陛: L 那个 如 U) 12 婆。 9 2 1 iit. F 質ら 世" 11 们でんに 现的 0) 1. 0) 711 . 為 除品 别3年

() 11 0 宣子 訓信 11/2 E. BE C fill : , 即是便 0) も何い 12 115 37 7 们小 洲。 ないこと 1 الله ع 北 王;に 3 かっ 告げ -13

相等 Tr. 足して fit. W. からり 身的 11/15 35 干力 主ないとい 我かか 即是 還た、個を以 に非ず 彼能 是での 大型世章已 如是 仙党 きがすらて 電子 那如 雅的 陀 3 して言い 35.

U)

これ得語

なら

ばっ

常に疑风夢裏に

1

- 3

しと答う

んゆの

T

のう記

1

力引

如豆

<

游、

0

に出興し、

是記 分明に對面承は 小せば、 唯語 はく いは仁今重 なて讃説 世 J

0) 時とき 童ぎる 那羅陀仙、觀見する所に依り、即便ち偈 を以て、龍王に答へて言はく、

『天人自在 と の大丈夫は、今波羅 雅鹿苑内 に居て、

無法 の法輪を轉じ 已り給ふ、猶ほ師子の勝林 にん 吼ゆる如う

爾音 の時、伊羅鉢龍王、復、 更に偶を以 て那羅陀童子仙に白 して言い

でんかまい 既さに 聞 3 ふ所の佛世尊は、 っ 仁と相共に詣 我問 り、彼の かざる久しくして今や説 希現せる難思議を觀ま くを聞

12 h 今復重 主ねて観る を得ん 正点是? 是如 水の路: 相 好 心

今日始め て 更に世に出 現る人 たまふ、 値ち ひ難だ きことがは優曇花 0 若言 0

多た 時じ を經歴し L して乃ち一た たび 興意 ナこ いっからい 0 清浄なるこ と循ほ 彼か の空中 の 月2 の

如こく

具 足力 1 て體が To 主殿し、正見最 最 E 上勝菩提なり b

读 し諸の 来。 曠紀 生間 L て聲 < を得れ を聞き ば、 かっ がず、清亮 佛に 役が -1 解, 1000 脱言 の問う と経 1= ほ 入る ただった を得 の響の 如 し

の如言 爾を 0 を作す、 伊小 羅言 鉢り 龍っち 王 那洁 羅5 偈け 陀だ を説 仙、仁、佛と言 きて、 佛芸 ~ 世等 かから を讃 時に 歎 L 已から 那羅陀摩那婆仙、 復言 更に、 龍りゅういう 正常 2) 1-那空 新E's ~ て言い FE .. 仙艺 13 1= くご我、

Ò 110 45

陀" 12 は、 び此 din. STA A 仙二 (Hit Ò 利法 13 王为 供養せん E: 111 日言 () 0 U) 1 1000 復記 (1) (情)-を称す 阿斯 十指で 即是 . (2) 学、清 : j 如来・多陀阿伽度・阿羅 法 時に那些 子を合し、 三龍三佛陀 ( 别 6720 [版: -を整へ、右肩、 無世倉·多陀 **那**。 那字 谈 PE. वीं। 佛の在す方に向ひ、 侧笔 相ない 龍? in s 王に報じて言 15 台: 此で 伽· 度·阿· 個紅 作呵・三克 T AN E 何5 共言 れに、彼の 3 器: . 明等 1 右膝を地 三洲 inj: 在 は 能王に示して言 7 5 三载三佛 论 11:3 3,3 , 世二 100 自拿·多陀阿· 世。 -W. 所字言 はなか 施音 阳言 某方に在する 1-17 15 、佛の在す所に向ひ 别公 (是の切く三)時に伊羅 i) 龍ララカラ 発言 伽度・阿羅阿・三義三 1th 0 一院皇部渡仙、即ち く、『汝等、心王 所はある 我等 の八意 1 الزو によら 1= 研究外心 い、十指学 外 法。 (,11) I' 佛陀 10 北京 111-4 1 111 E 12 0) 時に併発し を合し、三た からりつ 所 (等: ()) 177. 10 陀立于 [6]2. 11

事 72: UK 0) 商法の二大龍 話 15.0 生。 の。 佛言の『 王,白王 所合 除: 1- -の無い量気 向記 h 100 の諸龍作風、 欲言 古の 那年 陀仙字 删音 婆等

Lo \_ 4m° ME. 11 111 18 41 113 7,0 10 %

to 行 宜る 自也 許二 0 報身を以て、往き T 世章 15 見が ~ L

0)

時

fill

が記る

1

龍

王

是:

(1)

思し

惟完

12

作す、『我、今、

若し

變化"

0)

身を以っ

て佛に見えなば、

ZU

我们

7):

不

0) n 波羅 明宇 がは fit: 5年 企 に向証 11110 0 王; O) 龍宮に 三部 六十山旬有 至 h 自ない h の報光 時 に彼の龍王、出でて、佛に見えんと欲し、 787 以多 かて、 佛に 見えんと 欲し、 北天竺 特久 II. 尸器

光的 而力 世 < 巴克 る 1= 相 て彼か 炎光は 0) 其·\* 佛言 非常 頂意 作ん 0 八萬 は、 猾" 1: 0) 所なと ほ る を見、 四山 重要の関電を出 猾な 干さの 至坎 ほ 象 染類 心に歌喜を生ず 0) 3 學位 • 一切悉し 尾を の、 は すが 水な 尚な 小を放 ほ自の 如言 < の乃至、猶は、虚空中 • 5 0 本宮 から 伊羅鉢に随 氣章 如是 息の < 1 . 在为 耳口 作な () せる軽 0 ひ 彼如 13 て行 狗な 0) 能力 は < に星の 1 ध्या 生活でんでん 情味 , 而是 训 してけい 非嚴顯 維。 0) 0) 状です 國 鳴な 6 経等 0) 赤 銅鉢なっ 、茶迦茶 なる は 獨樹 遙に如い 0) から 器 如言 0) 1= 0) 如是 T かを作 來 10 造る 0 既に親見し 文儿 極大端 口台 る す より 如是 0) E P し 出於 如言

已な 爾· Cr. 'n 伊 0 佛とけ 時 親北 鉢 龍雪 世なた 邊人 王 1= 向なひ 並に疾無きやし。 多は時 既長 1= 、清淨の心、正信の心を生だ を經歴 道 1: して 们" 羅ら 本体についる T 0)3 相見す 漸減 1: 0 來; 王; . るか 師躍喜歌 で視見し、 身體安穏な 見らり 進する T b や以不や。 佛の所に向 告げ T 一言が まは 少病少惱な 30

1

「善家の

,

るや。

3

## 卷の第三十八

那羅陀出家品第四十一の下

如告述 か して摩那婆身を作し 更 世尊に、松喜を増加 の方言 親しく彼の二個文を誦。 の自在王に在りて、 伊羅鉢龍王、是の如き念を作す ではいます。 また ここれ な 世なの前に近づき、 清浄心を得、愛敬心を生ず。時に仍羅鉢、即ち本形を隠 し、重ねて佛に問 、一世は民民に我が名字を知 佛足を頂禮し、却いて一面に住し、一面に住し已らて、即 -11 りたまふい後、更に、重ねて、 1 別に更に化

0 擬人は何の故にか迷ふ。云何が智者 彼、云何が清浄なる、 0 自 a 世分 が別で 心し己るを、 復還、偶を以て龍王に答へて言 楽著するをか名けて染と為す。 云何が疑い名を得 名け て国経 ると名く を遊すという」 061 るの

何意

染無くして染有る、是の故に名けて線と為す。 第六は自在なるが故に、王染を名けて染といふ。

まにく

大水に没するを以ての故に、故に盡方便と名くだられる。

一切の 方便盡くる、 枚の に名けて智者と為す」。

酮· の時、伊羅鉢龍王。 一何の戒を受持し何の行を行じ、復更に何の業因を作してかられる。 いまび はん からり きゅう またばら だん いれん な く人天に勝身を受け、最上無邊の利を熏修せん」。 復、更に偈を以て重ねて佛に白して言さく、

爾の時、世尊、卽ち還、偈を以て龍王に答へて言まはく、

『老人を供養して他を毀る勿れ。尊長を見ん と欲せば時 節を須つべ

法是 を に善行及び法語を愛し、數正真利益の談を聽 樂み深く正菩提を念じ、智慧もて義 を分別思惟 17 せ よ。

質直詳審意に勤動 實言精苦して梵行を修し、他に於て常に布施檀を行せよ。 し、 笑哭の語言を皆避 恶を せよ。

路曲傲慢を悉く遠離 他に人と 怨讎を作す勿然 n 0

善泛 T 言は正念の中に < 聖はのうだ 一放逸の行有るは、彼の輩は聞くこと無く正思無きなります。 の因を行じなば、是を行に依りて口業を淨むと名く。 在り、 若しは聞き若し は知りて心意を定 8 0

彼等忍辱もて正しく思念せば、多聞廣智の中に在らんこ

見。 Us 印まき 計造 111-4 122 []]] 3 37 6 118-**介**版 0) 113 17 733 1/2 143 順性 印章 3 直を T 6 . درد 想き 北 0) 相為 明。 交言 7.18.5 13 The Pa b 除二 洲江 派等 婆仙花 同方 000 如言 即是 t, is 1= 欲は TES 182 16 92 0 個を 0) 時意 Altu. からいいけつりつう

(明) 1 (四) 17 彼。 得六 を見ず (1) 笑机 (1) 13 加快 {II- ·· 沙介 15 10 0) 'n 345 化化提银 明治 T 以多 1 -0 U) 111-4 於江 但是 時; U) T 6 价 我是 到光 0 意 0) 15 名言 111-拉 10 116= U) h 我们 他 11 215 時 徒: WE 1= 1 1 U) U) ā HEI T 1 [4] 11 1-3 念? 111-4 12 11to 地。 1110 彼か 1 他 U) 1,2 介た 11 III ? 572.5 0) 是常 YY 5 [1] 3 54 0) 外: 他 かか 0 E 信い きし 12 0) 加豆 ilin, 即是 加克 456 FAL 法是 何日 U) 1, 告 から (%) is 12. U) < iili; -5 6 0 0) 3 我に限 彼 1 15 派生 III ( 7/2 17 4/2 3 9 0 E. 15 (開: Te le 心に 门是 我们 12 L 報 Their 1= 3 11: TY 此二 して 11:0 3 -カコ C b 焼き -1 E 時も の邪見を拾つ 有も 207.5 1= 1+ て言か T 110 信が 1= 7,2 T 6 17 HIL 111-4 ぜず F.T 703 5.0 300 10 きるよう 世。 介: を以らて 修行 35 1) し給言 是 , 350 11 < U) して、 世 徐 我是 希17 THE S -~ , 双自 73 世尊 有5 彼か 汝是 を作な 1) 春? 0) 0 汝 0) 若し比丘行 出るのは人 唱公 17 特 時に彼の迦葉。 名 L を研ぎ - 1- A 我是 思し 己なか、 0) 大点 15 して、 想を 他含 , T THE. 上海な 常等 1) 王, 1111 . 生品 樂: E 収る 命命 せきう 1 16 迎来:多 () 何等 . 们小 終以 301. 200 岩石 712 6 UE: IL S 0) 起り 定" 此 J 1-3 b かないいいい 15 故意 し人と [10] 5 後 FE. 111-6 是 37 05 役か [41] して、 介元 (加): 0 常等 0) 0) 故ら 度·阿伯 我们 (m):-を祈 , ibi) 忽然 司艺山 念是 自なな 夜湿点 1kh 度 12 企 に 道常に 他 作 のほとり . , ... [auf \* 彼 1 .. 00 41 (inf 投巾 576 S. (1) 175 E 0) 10 Doj a. ti FIZ から 岸台 for ! 時 -01 in ? <u>.</u> 11 労・間に 所でと Mi-5) () 所告 阿治 10 T 111 一 (fii): 施工の作品 果人 1. 10 to 佛》 1 1 3/16 我是 1145 at put - " 6 11 t) الله = 4. 3 7) 0

を脱っ

す

る

時

彼か

0

1:

出し

與言 知

1=

3

から

人になりん

所は

說

0)

2

雨为

に復む

復志

1=

如是

有

70

5

-

無なし

-0

12 陀 L 世 如三 L T 1 長夜 行多 = 0 25 +-明寺是 ور 30 億点 勸ら 1 1: 利益を得 示 . 教言ん 諸古を Hie 過; 領流 伊尔 0 3 0) 0 時 T 遊すを得 教にのへ 不是 大社に 後。 金本は 1 於江、 大 如う 32 安樂 龍り 汝 告言 王うたう h 音言 なを得 1: 我们 佛行 出っけ 丽一 人员 1 今い 身 1, 0) 佛言 -時 78 T 佛言法語 1-, 得 111-2 伊小 11 3 世统 1-~ 羅多 位二 し。 Him 僧言 你 5 寶生 時言 们… ~ 法に 汝等 1= 既表 羅 1= し。 廊; 1= 鉢 彼か 佛は 歸き 依太 名は 0 0 位: 為非 111-证 5 b 介流 -¿²) 是沙 1: 頭 戒か の対 汝荒 勒 を受け に歸 を度し 更に 多: き活 6 FE" 持事 信意 世。 を聞き し、 [hi] a 73h 伽沙 說法 出言 6 五意 度。 家 己ない 河3 せ を受持 維 1 Bill s. 共产 3) へをし h せよ 1= に自え

何言 13 15 15 爾を 所と 伊い 何% U 25 0 T 計 時 我能 此 1 们小 (1) 世\*\* 那等 故意 大江、二 t だって言い 376 S Tile, 金村与 b 之を家 陀作 THE P 女は、 /皇 重言 我能 那空 , 3 ねて 今 婆 to 口言 一次な 更意 足を ~ (= 15 佛は し。 行に伊い 11/1/2· 頂部 1) 大だ。 なび 我、當 雑ない 7 迎A 100 銀 王; 132 18 15 10 致 1 話し 仁 出治 我力 海" をい 偈 1 73 -通常 L 10 來記れ 與常 るこ T 亦言 3 230 100 . 摩那婆、 20 能 13 と三道 金銀元 已言 きるるよう < し t) 111-1 いく、「 珍人 0 而是 人是 即ち 寶 1= 仁、須らく をし 多 汝 -[ お諸欲 T て 此三 川馬 大龍。 灰的 の龍 佛是 ひず 士 1800 正からからいた 於言 幾多 と作 女 1-2 亦復、 服务 i, 11 0) の金銀珍寶 1 仁、所 治さ む 想等 能力 3 (= 22 3 は 時等 0)5 用言 を知り 13 38 女をも 和E\* b ナン・ 100 73 11, 3 の領ふる所 15 用品 時等 0 7. Long 所の以外 那 -5-0

0) 時 世等 9 200 那 経に 72 最も上首と為せる、 八萬四千の衆等に 告げ て 次に に湾 3

て、 T 72 411-4 かん 2 0 那" 70 所言 雅5 陀" 等 T 布 30 加地 最多 漏る 10 3 & 温を 行智 134 1.0 70 首と為 證とう 戒な 10 난 持写 25 3 彼か 叉: 0) 諸士 出品 天人 大 家 1= 0 楽が 上生 13 教 寸5 各谷の • 3 功的 70 野戦喜 德 70 3 The a 18 效 教室 0) 心を生じ、 T • 脱岩 欲中 踊躍心を生じ、 18 助成り 路過思多 72 2 33 0 38 説と 3

3

18

b

36

S

苦減さ て、 U て、 種い 3 爾也 諸塵だ 如質の 70 T 部分 0) 是なの 知 を 時き 諸 h 悉く 0 色を 垢 無世 h 1-種種 知节 世: 18 如言 世世世 破社" 諸集 即意 受了 き得道 見以 離 心 を得た 軍る n 0 0 护 因 既言 有が 続き 18 3 煩問 たに佛 ्राहे 時と 彩表? を解け 三匝 から 1= 6 12 3 111: D 如言 ~ ば浄衣 て、 法是 Lo 界 説さ 3 0) 四世 諸法は 狐汉 教 10 知い 温につ 胍! 法性 情を 僧言 是常 示 1.76 3 寶 10 < 示 0) 0) 證明知 0 宣言 T にいいます 如言 38 垢: 說" 教 将 . 水质 諸法中 他" 賦に 語 處 依太 T に選出 是か 打力 处 . 飞 し、 種は 乃至、 JL? 無" 3 0 加 Fi.= 1-9 9 理る -於て を建 と無い 1 真な 0) 戒\*: 方法 IF L 教行 分: 75 受持 JL ? 彼如 便 < 531] 0)5 淨。 要趣を 0 , 13-5 宣揚 もて 諸大 黑克 • 話し) L 0 1112 25 是なの 歌ら を得い 歌し 打力 13 T 是: 那 能 3 喜 るこ U) 教行學習は 維等 18 如是 4 時 網 3 打物 以 3 陀 18 等 生い 彼如 T 無空 5 度と 23 書 給な . 10 L . 373 0 彼如 彼如 かう 子子 歌ら 3 3. 是常 , 集: 0 八二 他" 0 0 楽し め給な 調。 生き 法是 0) 调 染き 11112 一處と 如言 は かい IIL 1= 83 き苦 随は < T-# 1h 於て、 と欲う 0 14 即是 苦集 世尊な ちは 丛兰 其 す 煩い質 滅っ て、 是か 0) b 除 445 此三 道等 時言 U) 起 如言 减常 世世 多 四し 匹し

0 時 童等子 陀 那章 出 家品第 羅 能 仙常 回 -1-已な の下 話 法を 見為 諸法を 得大 已に諸 法を證し、 已もに 諸は 法に 入り、諸の

18

T

2 0 肝: かる 他人 密 度当 を知 1 (1) i 1) 0 即意 恶 さりに - \ るか 生より 所を 起: 度 7) T T 佛足 復言 を 是色 頂急 網言 機し、佛に 無言 己もに 自語し THE E 理を T 111 1 他# 0) eron 0 1= 随には 順為 これく - 1: . 12 已 -111- " 0 111-: 我说 0) 1112

及為 75 ·M. 足戒 7,3 DE! - \ -· \_\_

書き 此。 ME を以為 11112 73-定" る 慎 THE P II. T 加言 1116 して 1) U) 199 已是 Ti: 時 1 家门 20 1-11 無是上言 1111 1: Th 1-0 深漢語 付きて PH: UE: 0 (III) . T 加して、 11: が行き . 1 3 放為 出。宋 113 -彼" ~: 足を 10 速でに a 1.7 Cm 11 0 彼" 1 . . . から 電影 1 (1) 子 已: 果な得 到に Mi. 0) 育さの 意。 彼い岸流 15 150 D すっ 300 老 , e- , 1 明宗 具。 波: 精 8 . 1= 15 25 死已に 即ない 空() 進い よっ 勤元 -5 長記 老派 成等 10 可言 て一面に 経漢さ , 证 就。 15 時に彼か 3 を が 経済 に 11: 11:16 話し 獨芸 1=5 13 法法 370 して、 處 12 T < 0 0 L 7 成。 1-枕行已に たいといって 比丘、 の長老、 坐し、 じ、必善 -现识 未 遊れるい 見して、 是ない 停け だ幾い 心点 是朝時 D 一いちの人 即ち出家が 無法 事 3/2 比近 3 か 如言 < かりい 自ら踏通っ J45 解脱 き念を から (= 1= 故意 茶道~ 经等 所作 1= から 房は 沙 法治 作す、こ 0 . E: 自に跡に 成; 悲。 人さし 獨長 7 10 1) 過点 Ľ. 行為 1= 1112 , し、遊し己り 人 かい 投票 で じて、更に り 解 6 時 我行具足す。 스스 亡 脱岩 L . س に刺り 作 佛門の 2 8 述行を行いて ないでする。 []] 佛言 377.5 83 所為 別がに、 楽し 能 113 -111-て自じ 後有 Mi. 制持 尔 往り 即是 洪 を治す 是 0) 1 な受 加多 便心 所言 -の語言 ز 自見自見自 0) 3 1= : 1113 T 時。 けっす 相I 身に 男子 W/ C. 0 JE å pli; 企 佛書 長老那! 吃完~555 L 1) 以いて、 是次 から < L 為生 70 码.

现点 今方に昔の私陀を験す 13 9 いた。 0) 如 1= T T 6 ざるなし。

U

1

1

今後 世世世 質言 の教を聞くを得て、諸法の彼岸の邊に渡到す

此二 の行を行じ 家公 かを捨 でてだ て何の報をか得 く出家 し、復乞食を持て活命を存す。 ん、我、今、佛世尊に諮問しまつる」。

調を 0) 汝の問ふ行を行じたる果報とは、 世尊 即ち還、偈を以 て彼の長老那羅陀に報じ 此の事は無常にして験知 て言言 まはく、

我今汝の爲めに分別して宣せん、宜しく精進を發して牢固 ならし

其の意を観 凡そ行する有るもの聚落に入るや、毀辱を讃歎して心を平等に す有る處を須らく防ぐべくば、當に寂定無上の果を取るべ

行人は 婦人の端正なる容を見ば、應に須らく捨離して染を生する勿るべし。 欲法に染せざるを以 「常に呼吸の響を觀すること、循ほ猛火熾炎の然ゆるが如くせよ。 て、彼此各相染する因無し。

染無けれ ば即ち闘競の縁無し。一世間の有らゆる衆類 の電は、

我が身と彼の身と異有ること無く るく審さ 語話に思惟 して視じ、 吸る時に殺すなく相害する勿れ。 、我が命と彼の命とは等しく共に同じ」。

に食等我慢の事を捨つべし。一切の凡夫は身に染著し、 那羅陀出家品第四十一 の下

> 離怨、 は、 加 一切凡夫染著身、 可とせんか。 (原文)應捨 後の二句 如食毒藥平等死の四句 な頭 諸有眼者 倒して見る 能

の食物 る者が の度を若し捨捐 入り は能能 て似ら ( 食をを 然を離る -17-13 120 3 120 湯: 著無きを以 · 八下 でなない で観点 で心を散 てい 作等に 故に當 呢 する英 に解脱 为: 21. -4 - 5

聚落中 花河 但天院に至り 1= ili e 1= ٢١١١ 3: 15 . 時間を念ふ英 をは からなり はいい 理。 115.12 12 と欲する 本英く ZI. 任等 , 他に向ひ 明美 张 次等 茶を遠眺 1310 正念 に家を て語言する 思されて -ME 亦是 i) て乞食 张: 130 100 z-勿言 1-编台 11, して行 入れ • 7. 13

には近をは にがて 小"食 () 応を最も許 そぞける 平等の? るるも 行。 心に傾い 心を生じ、 と為し、 て食を乞ひ、 美に 若し得ざる 樹。 下" , 才がなか 仮さ 15 至: 處により 施す行 1) 意に聞ひて食せよ 題に 臓を生する英く る人を野川 但是 世界然た --11. 勿言 10

手工

b

1

勿言

12

0

31

D

恐怖 を持治 1: 1 T T 借に降く 心意を 11 (II) 1 動きし、除事 (1) 加量 肥すべく、 1. り心及び 否を以て 時に 注し 流く 12 想言 FI: を特徴 唯語 を念 115" 15 小 ひを出だせる

b

T

F:

h

りて後、

林内に還り

、間下に住して助

跌:

12

11:

餘: 0) 悉 諸根 く造や を悉く調伏 9 て心に存する莫く T 心心意 心を諸縁 0) 著するを得 200 32 5 0 捨す 0 ~"

境界を 寂静離欲者 3 真心んしん 有力 8 て枕行を 若し是の如き人には應に 行きっち 善語 穢るなるく 0 處所 處を並に 38 精勤水 須らか L 博用はくちん 多九 智な には須らく

禀承すべし。

彼か n 邊心 でに至れ りて心 にる 5 信從う ば、 信点 10 已をはり て恭敬 す ること世尊 親近すべ し。 0 如う せよ。

他ない の是ぜ 非の 0) 事 を説 < 勿言 n 0 他人を毀し りて自ら讃歎 -る英なか n 0

言。 0 如言 する < 思惟 に大高な して諸惑を 摩なるを得ず。 断だが る、 猶な 是を比丘出家の法 ほ猛火を遠處に聞く 古と名が カジ 100 如 <

聖人の 作さ に對な の行 と不 の行を行する 1 作さ との T 聖は 事念とこと 法法 る應に是の如く をふ 說 1 少 時を かを離れ 一人思惟 なるべ て、 若し能く平等なれば觸處に安 し。當 て即ち證智し、 に知 るべ L 業は車輪 0) Lo 如是 < 加

を調

伏

T

心成就

せば、後に名聞は十方に

通き

ね

カコ

3

ん。

L

は唯空関

75

る林に在っ

b

って、

或は山間及

U

樹。

To

1=

坐×

是、 當 知 業如 車

若

能

原

文

作 不 作

事 悉雕 身、

平等觸處安、

聖人行行應

輪

諸根を調伏し て獨處に坐し、 に転れ ず 3

は河岸池泉の 闕り 少せ のかり 3 12 恒高 に在り。是の如 に睡眠し、 寂定に滿足せ いき處所 に坐 3 は常に見悟 -思 惟る す。 すい

羅 陀 出家品第四十一 の下

三三五

如音 ( 池点 机 < 大意 海流 の如言 活3 子 復 6 0

人员 雅。 人は復多 U) 141 425 Li li MAG. 0 すといい Ē 0) 3 5 加了 < 智慧者 は多 こしと雖然 13 学 17 も時を 训心 に満る 失せず T 3 水等の 如三

1110

米

0) 71

しるみづい

政 11 才是 Toler of the state TI. 0) 多き行 h 夜少言: たる 3, 常儿 がだい 13 3 有り 9

0 如言 < 少言ん 75 2 4) 亦然智 と名言 15 1 9 il 沙 则是 3, 1 行 けて 仙型人と為し、

是語 肝学 70 流! 世章 TI 質中道等 U) 行と名け の相を説 0 き口るや、其の 是を寂定して解 那等 器に 脱结 を得 陀、心意問解 3 名等 3

大海 0) 師りている。 旃延し言 11 -3. はく 111= 此 () 長老那羅陀 120 共主 0) 本種族性 (法) して、 が延だ 次点の *(*) C 本姓を以 場で

T

0)

故:

12

家人種!

からに、 又清 能 復 ( 他 挺利 長老大迦 0) 為 15 200 1= NE 旃延 版: 70 1 取 分別 13 () • Mil. 佛言い して説 114 113 てき 記し < 13 0 を開き 最高 T きて、 Ti: 一者は、 35 11 共产 くら汝等比丘、 0) 所謂即ち 胞。 1 恋人 この 介。 大意 能 测" 1 新红 に気から 領語 11: 73 It: 1 10 11:1 し 成為 110 我" 小 から 116= の発明大 ・聴受し

1)

.

35 (1) 延 を解了するもの、唯、佛世尊のみなり」とて、 時 12 彼れ 世帯 471 (希有と為 JL. fi: 歌 是 -0 0 心 語 1=1 130 LE Y 開 感を き日 生 b -1- 5 1 希" 37 3 有 0 更に人有 心なっ 即ち佛の所に往き、佛の所に到り已り、 生じ、さのか i) T 谷のある 能 nili (iii 我が疑い 1) 110 を辿す はく、一次、 無 15 111: 非 切。 0) 行者が

( 佛二 世世世 白意 質な 座と 7 0) 图? 所な 中ちう 來 記しい 提覧 -善 利り 63 即ななは 哉 智ち にして、 出品 世尊。 家け i. 略ない 今 具足戒い を度解する 此二 0) を受け 長节 老大 \* 廣言を 迦族延 羅な 火果を證す ては、 能 < 略是 往 古やく す る る、 を得え 合かっ -最高 何なんち 12 第5 3 一者や 0 0) 善根 世世 は、 尊ん 35 種 所以 復志 調のすな る 記き T ちは L • 此二 12 まは

迦旃延比丘これなり」と。我等願はくは之を聞かん』。

鹿る して 此二 生と 酮· 0 せらう 三佛陀 賢劫に 施を 0) 自たに 中等 時き め 諸と 中等 佛とけ 72 1= 仙艺 大丈夫 b 状し 63 0) 0 生のう 居 是の 90 處し 此也 压《 一切法 書の 1 時。 酮· 在か 命等 1: 告っ 0) 0 b • 二萬歳 彼か 作さ 田芳 げ 3160 って言語 說 0 . 佛の入温 彼如 法性 12 利り 0) 0) 236 辨 佛言 時 は T 迦" 1 住等 葉如來 一如來 1 紫 所化 後 b 汝語 0 に、 は、 110 な 此於丘 持に 開か b 法院 T 化 よ、 及為 して、 世二 び建え を専た に出る 至し 心心 諸歌 C JL ! 现了 1= 已能 0) せん してがかか 角星可 11=0 b h 脱汽法 8 0 道沿 法覧 花分 名等 しつか 法門は、 水し U 聽き T 等 B け 娶<sup>t</sup> 訓言 0) 悉と 0 八千億類 葉さ T 多二多二 我能 売を り、せ 陀" 往らり 阿斯西 此二 78 (加) の波羅 のせ 度と 度と 誓い 念的 てんじやう 5 願以 2 羅ら 天 满法 詞が 足

は 43 < 爾子 る 間 3 71 0) 日は < 時等 來は世 11:3 如言 12 彼遠 37 0) 3 印字さ 義 等 10 な 波は 更に 解 羅ら 捺 5 比 43-已能 丘 城 h しょ 0 0) h , 如言 彼か 心に 即是 きに 一信行善優婆塞有 0 優婆塞、 ち度り 欣言 る 說也 美なん 3 を生や 1373 鹿苑林 法法 為な を得る 4 1) 0 1= 6 亦能 彼か 至少 8 五.\*\* b 0) 0) 優う < 如是 是於 婆您 話し 1 3 受持 0) 願的 北次 如意 压 を發き く分別して、 **世**语 1= L 间影 1= 彼等 0 15 n 善 8 語品 < 略や 連 11.7 此 他# E 明节 10 部語 -18 U) 能 為た 解り 0) を問と 希け 25 打5 11: 次に 111-4 7; 0) 2 為 論る b 20 3 て説 に廣 分点 顾; 別。 12 如言 1 <

陀

四十

の下

11: Ti: 0) 如 < 異有 3

出い家は 復言 0) (1) in I 111 to 如门 MIL iii a 能 33 (1) 近阴延; AI. 影 経漢果 . النا JE" 分: 1346 别。 E. 法を 13 11, 73 i Ne -1 7. 成ら 版 他" 往曹敬喜心 此 6 此し、 .TE ( U 0) 2 寫 彼中 (= を得べ (1) 11-能言 佛き 15 Tin. 10 < 解: 当ん 1 處。 送点に て、 说: 0 ( きょ 我们 是で て、 他" 1 はく 彼如 0) 如き選根 稿二 0) Hi. 0 成さ 時。 -33) 汝等當 記 に種種種 に是の がを受持い では を授う を種 に知 it 角で 如三 1, 説さ ho 多 3 T 3 12 せ 4.62 2 ~ 優婆集 我や h Mi b し、 カラ 0 を設置 20 盛 是の 彼か 問為 11-11 0 又是復 大流 因終れ 13,2 時ま 楽じの () -0) を以 0 0 五がい 11:2 此。 Win k 順告 T 13 0 Hi -< 優5 汝言 能 投りか 明智 12 婆塞 ( 选门 门子。 細点 iv: 力川し 0) を廣く 3 1/2 7 E 冰息 111- " . 5 10 ill? 9 L 解。 1, 12 即ない 0 116= 是: 是管

版表 心いい る。 01) 长 12 所谓等 n B J 大い 人 遊病 延太 比。 IT. 礼 1) : 0

是: ルコ 那位 事。 0) 時二 11:0 世。 大意 別言 11 女二十九人 復 15 (1) 则; 1 他方法 即ち九十二阿羅 はおいる t · 一 等 () 冰: U) il 膝 并言 7 五十二十二 に及び長老迦 漢等 を成と n U) 2 15.7 中等 的岩 EE? 0 復勝さ 0 朋常 第二 友? 一は世館、 0) 12 3 諸善男子 諸善男子、所謂 後に五比 有が 6 0 丘、弁に 又 ine to 垢 復 遊 及: 情流 満足 长老高 12: 老温那 弁に上 樓。 那 13: 强冷 FE 多洲 主 少学" 尼二

0)

す)

l)

旃延

等

15

1)

即意 73 就に至らいた 明章 為め 3 0) 時き 已らて、是の 男女二人を雙産 1= 之を占ひ ば、當に誰に 12 一城有 して言い 如き念を作す、 す。 か収と 13 5 べく、 時に共 -りて、其を用 特でしゃ 「この Pi 0 -父母, 羅多 此の女な 女は薄相な んといふが って婦 即ちの明師 今は 心と作すべ Ti なり、 7 名なる 既に好相有ること無く 吉利有 を of ne 召し、 時に彼か 父母是の ること 為めに の城内にかった 無し」と。 之を 如言 に、一家有り。 < 相等 共に平章し己り、 則ち吉祥な せし 彼か む。是の 0 女気のな なら 彼か 父母、 0) 時さ すい 家い 即ち彼か ば 0 相的師 此: 娇 若も 0 女に 言ん

婆閣 女を将 でいるい て、 一學問外道 の行うとなっ 『我、今、 の婦に乞ひて、是の 汝に乞ふ、 如き言を作す。 此 の女を養育し 其をの • 外道を波梨 道: 法是 を教示

【一】明師は相師の誤ならん。

彼か T 長节 爾を 0 大し、 其をして増長せ 0 時と 種は 外貨 笄は 和心 年 0) 呪術の 1= 波梨婆園、即便 至点 3 めよ。 種種の 1-及言 び、 0 若も 技能 女気のな ち彼か 調度 を教 意智 0 女をなな 供挺 ~ て、悉く 成な 概受し を 3 0 須\* 時 つ所有 古成就 1= T 彼の 養育 5 外道、 ば、 100 是かの 我说 意物 波は 如言 梨婆 に種種 告さ に悉く く看視 闇り 0) の婦が 諸論 與为 す。 2 女なんな 共芒 ~ を L 明為 0 大なな 女術 解語 せし るを見、 む。 時に隨ひ 歯はい のじむう

身體正等、缺減する所無し。

就。

寸

至い

5

端え

IF.P

1-5

T

雙少

多人見るを

画家

身體柔輕、面目他

に勝い

文化

骨も節

成熟

して、

娑毗耶出家品第四十二の上

胎他 11: } 150 ( 語る -[ 70 3,5 元: [ [ [ ] 11: 蜀 15 2 0) 1. 7: 113 - 4 IE. 60 73.5 私以 0 , 7, . . . -17-諸高が 1 1:42 115; 3 L 年之 に彼い ) () () () 答言 1 Li 0) 道是 地に 松。 - 5 0 0) 近いかりか 沙之二 . 别: 梨沙, 折: 141 他 1= L 五元· 古天· してる 洪江 0) 0) [X] : 1:5 樂 33- 1 11.5 别: 'n 0) U) 安紙 南天竺 名のない 人と -/2: - 4 一名が 欲言 3 か。亦復、 樂以見 -17-0)5 10h 所言 得太 上 13 1- -ろ 沙; 法 -13-6 12 北門天 3 故: 100 7 1: 1/2 1) 彼 11年 (= 23 2 を見る 0 の波梨婆閣道人の漫 酒荒酒 來ら 應處 面に見る 1= 往 彼か -見る 選先 す 110 U) 0 道等 0 村 3 15.0 蒙蒙 時, -6 人元 To 张落! 丽し 1= ----波 此二 彼。 かっ 梨婆 彼如 < 0) 0 一会福 E に於て、 道等 沙江 3 1:0 他生 人 型り 18 0 人に 道。 画を 渡は 3 衣 人员 波 園じ 遊光 亦為 制 亦是 1 勝る 1= 0) 信5 女はのか -/1. 12 1= 5 1. 11.3 - 11 1 身にない を生し、 0 . 0) S: -名 披" 邊 16. 諸外 だに 水とい け 0 加言 道, 更高 端 6 全 第1 書き 妙等 愛著 相談 1 1 3 節ぎ 江 711

心中等 1: 1150 何 0) 事 がい 亦言 1 他 The in 一人は、 後と 仁人 要告の言を立 U U) 答為 是教 公 1. 共产 食 file " {[], \frac{1}{5}}
(] 如言 型り 1= んて、一處 111-11 湯 3 , 11.12 E C il 道人、即ち つべ を作 733 1113 行は 家是 し。 修道 10 15 in 岩 山小 -3 0) とで 3. を得り 他之 し如い 苦 0) 15 75 MIS 波二 カコ in 即是便 と欲う 樂す 利りり 30 U 沒 3 若し是な ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) []: 5 2, -火: 我常 0 是: 女に、是の如う 0) 11字; 0) 12' 時, 如言 1: 即ち永事 must. 彼. 33 法行, 彼い 0) 野 沙江 原行 女 梨り せんつ 0) 15 波 h 1 15 6 图 U 1= 亦我 道人、 我等 12 () < . 彼如 , -- 15 0) 111-当ない 1 1 1 1= 我们 0) 作 拟 信告 训 ていい 介管 1.

即太 是か 汝ななのち 梨り 読ぎ 0) 事乃 便は 0 0 倒する 後閣道人、 如言 此二 ち唱 鼓 便 0) きこ 10 力は 時 力は 0 善は 非的 語言 ٤. ち、 理, 彼か 0) し。 言は 岩 義 70 0 三なたび 之に告い 女をんな - تالا 成じゃ L は すいち 或は波梨婆閣女人、 は 即なな 0 する 出ま しず 7-12 我的 n て言は 是かく 常理な 順い 1= 丈ちない 理台 0) 至 72 13 如言 1 9. b b 0 < 進 10 V 言い だ能能 汝のない 時を 女にん 2 此二 時を 誰れ 1= 處 に彼の 所説 彼かの 9 1 7)2 汝と共に論議 若。 能 事為 版。 し、 波梨 < 0 2 波梨婆閣道人、 我们 如是 八有り る 我们 楽婆園 ととと し、 有あ 5 勝から h 女人、衆中 1= 8 を得て 丽音 問答語 能 Po 0) 1 時為 我们 即なる 言ん 7 波梨閣 汝太太 に在っ 女然如 する 共 女になったな 1= IR 6 ぞ りて、是の如う 問答するや以不や。若 商婆道人、 カン 報は 30 C 能くする 如山 \$2 て言い ば カコ 40 即な は 支が h ちは < き語 夫 3 ば 楽し 0 0 115 伏等 此 を開き を 善は 善な 0) に於て き已り、 哉、德女、 事だが し或は波 しと為す す る 善光 論るん

默然 過 解明 を為な 爾を す 0 0) 力がいる 時為 て通う 彼かの 答法 n とも、 ずる 相が 女なんな ず、 通 を得れ じ、 容儀摩序 但是 時を 第三過 0 1 彼かの 而か 彼か して彼の 序とし 0 波は 波は 15 梨婆園 梨婆 至少 T 6 波は 8 南は 7 **双梨婆閣** 彼か 大いない 道人 道等 人に を渡り の波梨婆 0) 即なな 道 1 1 5 人 1= 6 歌し 在3, 製や 彼かの 心色 中的 b 道人、 に於て T 1=" 往家 女に反問 相为 6 愛す 共 問答 彼か 0) 彼か の女に義 旋 3 から てど後っ 10 女をなな 故る 女も解 問為 降ける を問と す 通 0 川宇言 せい رئد L 3 7 1= 其老 亦是 彼か 3 0) 通 1= 0) 女なんな 同な す 波は 型り C 火婆 图 能上 是か 30 を ( 0) 解通う 如言 现以 < 沙 再点

~

T

<

.

=

<

-13-

手に 邊心 0) 時 より 彼か 江 0) 女然 O) 革徒 既言 及为 び三叉 波は 型り 婆 拒: 图 を取り 道 人后 降伏 執 持 少 6 して行 n 已是 373 9 82 0 即加 彼等二人、 便は ち 楽し 既に相等 L て、 彼か 70 現だし 0 波梨り 婆は b 習や て、 道多 是か 0 0)

0

す。

7

毗

IIIS

H

家

H

第四

十二の

道道人 汝 汝花 も、間の似に泣を mi? 告ま して、 1 IKh 机系 岩も 图: 彼の女の 15: 15 を完 七女 道人、離心既 に居住停止する 治や 0 置、南天竺 1= 1/2 /2 もは、 指導 MEE 11 17. 强力 礼, えばい を明 7) ( 行" 17 失し、今、汝の邊に於て、 -5. 我に當に立ろに死すべし。 () 次的 0 に決し、彼の ~ 此: 0) 本行に違す 共言 能生 向景 顔色を 記: 7 11 情情 -4" -上湾し、我を薄 環の 17" 710 失し 1 時に彼 用為 27 女に一の金の指 45 行中 73 n て、 3 3 0 から を見ず 0 貨に易へ 故。 の女人、 記に此 1-覚せし (1) 道等 容色を -若し未だっ 人、二和 即にも て財を 是於 () 環で めよう lii. 0) 厭賤 失 如言 ·fis 與注 ひいる 汉 死 3 3 9 て、用以て を生く 合: T 0 指環を付し已り、彼の女を捨てて去り、 1) 45 汝、今、 1: 3 を作さ 1. 復 13 持り以っ 2 を以ら 3 2 被言 過去 -記書 1-IE P 我!! c..... 港" 必ず大苦を受け と為 我的 11:00 7.5 (1) 秋等二人、 人、 げて 校 ľ, 花色行るこ せよ。若し男を生まば、 し、復、女に告 110 10 はく Mil 洪清 ee: 1. 0) --1/2" } jii. んこ 北に修道 en a 彼" 投票 0) きな げて 時 波 t, 復志 梨" E 想完了 見れて、 せる 汝" 湯 ME

見能 思し 30 1-0 ~ 一颗内に在りて生れたり。今、名を立つること、 明子? UI 张. 礼 近見な 政が E: に、逸地 2 被流 ود , 1 時に彼の 女人、 ithe を興い 4113 有あ 概念 ~ 50 縣! 自能 名等 内信 を けて 懷急 居住せ の須つ所をも、 抱与 白雲と 3 有らの 處處 05 2, 12 皆為 彼遠 遊師 る 男子婦人、 逻辑 布一 10 施する JES, りて 組みない 地語 而是 、一縣内に 出る に依 して行き して彼か 性なれ 愛い るべ 落じ Street Child に寄 0 思公 しまと。 波: 0) 心を生 型? 5 波 て、一男見を 15 是 関や 原語 女人、 911 0) 300 故意 に此: 或るい なは彼れ 0) 產 金竹 0 子を 如言

変毗耶(といかできと名くのとなかないかにないかできょうと名くの

t, 學為 同かち 10 汝なだち 書書第 III. 娘 3: 童子 汝なのち 共きの 所 此二 のる 我が 彼か 0) の女人 数し 、長大して、 父言 事 子 記 では南天 父は に 印念記 78 將為 夫きのと 成就就 -呪術 八竺國に在 烈り n 9 淡 先に留言 誰だれ を得て、 汝んの 自餘 意物 閉じ その の父を尋求 今は 如言 0 23 b 諸論 て、 神荒 神荒 法是 知ら 何處 に子 汝等 18 15 5 記 30 せ 長成 今、宜しく にたま 教を 0 と為 3 より 変し ~ 無さし。 43-5 则比 3 4 h 那? 而か 3 かっ とはい 所とう 35 L 時 應に彼に至 教を 養力 T に送眺 是 娑 指: ~ す 育い 0) る 毗 環か 明寺 成せず 1= Mi. を辿れ 那。 向影 , 彼か , りて、 をし 2 即言 ~ 合て一口、いらにち の母は 間で 200 0 ち 0 而此 母語 而是 汝だの L 增言 共での子 に報う て 長ち って之に附れ , 父を尋り 彼か T せう 其での U 彼か L 0 て言い 1: 波は 0) 85 母語 報等 童子、 梨, 水 13 C 1= 推覚す (婆閣 1 間上 T 之に告 言い 15 女人によこん 捷 38 5 って言い は 利2 與为 1. 102 0 は 母語 げ ·Jo 0 即是 明智 -て言い ちに 子: 1= 而か 0 是の 共产 教の如言 L 娑や 町で 阿劳 T T 0 時き

くにして、我、當に依行すべしこ

至い 4= 多 h 0 娑毗 如言 1 = 父与 城しる きか 那。 t 所言 h 城る 記書 底: に 至流 かと 到公 受け 議 頗。 るも 6 取 浉荒 1) 既き 已是 或ある 1 に南天 はい りや不やしの 父言 • 人を説 復法 河流 些 淅荒 i, 波梨婆 0) 1= -30 地等 変につ 時に娑毗 . 1= 亦言 向意 T 制造 借や 南天 道言 15 間為 III's 15 所 がない 電子の父、 -3. 或は、 至 . 向影 0) 王公 處に、 2 b 復活 己は 村も 既に祝い b 論な 波梨婆 7 即語 · 英 0 村なら 0) 別で ち 13 1 論義 を見 至; 女心 b も亦 , 有意 T 0) いたい 鼓 一聚落 5 T を 打 皆な t かり 5 一聚落 我们 降伏で と共は 0) 如是

毗

耶

171 ini'. IK" から 1, -1-0): 何公 法言 他中 0 1) 证 教皇 () 是黎德間: 時に役が अंहें? 肺片 N. 想等 12 il'L'a 0 彼如 人后 波梨婆! (--) らいに彼の 12 波梨婆問道人、 の時に 先" 海道人、既 没想婆 11.5 演; 波梨婆 に於て 0 即是 に手 1 No P 道言 洪 已に行き 波二 道等 を得る 梨" 後久し 人 0 淡江 己言 TO ME 指導 i) 道等 理的 1 9 を見る 輝定 人 [!:] -即ま に向急 を修得 已沒 の近に種種 ال 1 途に即ちた 1 安曲に其 U) 是じ 明是 命祭子の 情。 1/11 力之: 1) 187 がら < 能; -1:1 11. 10 称。 1, 丁 汝は · 加加 11/2 1= en! 系统 4 して を記さ \$ 15 其の 沙はち 7:

得: 1, 120 在 造に作 B\$ 1 1) 1: 说 eti C て彼性 自稱 BH-1 30% 清香 5 76 應 D 父言 1= しま 我れ (E. (1) 1 命為 3 河" () 7 版? 情心 0)0 後; 漢道 心に是な 1 - 5 思維。 21年 (四) (四) (1) を(得)、彼の して 150 (1) 如道 生きし 1 3 念法 手い 邊に於て、一種 6 世別 外で て、 海影 から の行う -;-. 0) 邊に向 1 表現る --ゆる 成!! ひ、飲 ing: int: 1, . 7 17 淵。 , 1-7.1 漢は、 [14] 彼 は 8 THE T 心 に全然 亦き 10 成立、 证: 漢: () ---復言 ( (款) 便 1 . 11 温气 130 t U. 3 -/i.= Mic " 10

7,0

20

1 -

(1)

0)

7) 3

らずして

.

T (1) 1118 0.5 (1) [[1] " 1= 種の 変し 多,to 洪 毗 各各地に 維ら Mis 0 (1) 三世の 子の 清 7, F 三普拉 []]] U 影 10: 制造 3 E! 唱。 , 洪寺 h 13 在って 作げ T ii. 0) 命、光 1 得 内京 信言 共 心 進力 1= 1= (1) るを見る 学 終 Thi 思。 他 事 观》 1) に作 1 る。何の時、彼の C, 相意 -水 即ち三十三天に 3/6 じて、 -9 我" F.: 無抗 子二 て三 0) 个日息 干天 法: 上はすっ 天の身色、他に追 何追 10 重点 中京元 3 を得た 台" 3 (E) 0 铜 - < 45 りの足 2 0) 10 後行 0 -切 1, 0) 利。 印字: 1 102 正法 朋等; 1; (大) 化" 1= 他 童子 1= 0) 地。

自らかか 何人 時等 言い 為 8 To 0 3 h 受5 ば 13 清淨、 云か 娑し 復志 求 U 0) 陀が 多t: 能なく 何心 毗 道信 12 一波梨婆 一院阿 北。 何个 -説さ b 維6 のくら 0) 伽办 汝然 云何が 道 カジ 0 法、未だ次 漢な 羅5 n 加度・阿 阿伽度・阿羅 を求い 流され 云 復、天に問ひて言はく 漢か 羅与 明智 75 変しい 汝なな 何か 漢か 潮 6 30 維s 學習がなしな 放はな から 0 な 力の よ、汝、 nlly, 那空 云が何 調 羅s ち 3 n 6 1.80 智ち 漢が さんなや しし得し \_ دم 第二 神呵・三藐三佛陀 歌喜 己な不 子 有多 カジ 及がび 精進、 に入りて 云が 義 5 0) 三佛公 かや、 n ずり 沙克 住等 to 난 法 羅5 福田ん る 處し かず を問と 漢が 娑い 陀 羅が漢が 一大次。 p 8 而是 善行、云何 30 有が 不ななな 1 を知り 何心 でにとればいてい . 照云 3 50 6 非。 を知るを得り 那。 自ながか ch から の道法に入れ 1= T 0 -3-龍と名 るの云 現に彼か は、 娑毗耶、彼の . 娑い 解げ 何さ 亦 (後記 彼の邊に於て梵行を行を行 し人有 知ち カジ 應に須ら 0 一何なか 那。 佛 11 田寺寺 所と名言 0) 云次 10 己かなり 波は 投品 波維。 . 巧遊戲 未だ阿 3 型り 1) 彼の天、即便ち . 善解 婆 有あ 105.0 け 今智 天に 阿吉 禁國鹿野苑中仙人 < 復、能く 云い 汝が から 图や 5 是常 0) りや以不や。 力 維。 受多 0) 無っ 時 問生 0 と名 便元 行き 漢道 何かかが 彼か 如言 0 と名 (1) T < を行き 遊 0 他左 及 HU け 何の方便を作 言 天、娑毗。 せよう ない 丘 4= び継ら H 変に る は **购**6 云が何 維 9 ナナッラ [11] < 1. し、復た 云が 漁門法 云山 -30 漢か 3 11150 し、フ 0) から 法 13 何於 邊元 居處 天たん 1= 見て 理是 から 加冷。 を得 カラ 1= 1= 報等 汝は是の 沙沙門、 は 入い 至" 仙荒 1 じて言 に在 羅ら 教を -3 ることを教 6 -. 省等 漢な 彼の人、一一汝のかというなんが へて n すい か ます。彼 及さび 娑しゃ け 何た 0 0) は • 法教 如言 毗 誰れ 汝是 1 是於 III? 111/2 云い 婆は < 15-何个 比 0 羅s カジョ 羅5 78 15 0 ^ 0 今い 如言 がはこ 天だん 漢か から 能 世世 知 る有が を行う 聞る き言ん 尊於 は、 に於 0 < 5 4 彼れ は

毗

談: HII 6 国を対 17 18 解 ---有为 11.13 村品 ME S 5 て、 ゴ 3 る者が 者が 楽さ 落に IN: " 111;0 す) 72 -< fille " 是 逃 行。 6 0 梨" 0) 3 淡 娑。 411E= 如言 0 图: き我の 那" 歴に 0 處と . 時為 から 彼か 1 0) 0 1 [ 5 遺法 0) 共 1 天こ 100 73 娑 0 打 10 よ 邊( 別とい 解了 5 6 北。 T 是か 9 9 來 3 0) 所行の や不や 到, 論る 如是 せる さ文句 談 を求り 處に、或は、 5 な 聞きて、 欲さ 70 是 し、彼、 1111 0) 時 心に 售 各各散定し、 至!! 口言 と人の、 3 1= 處きる 唱法 1-て言い 坐して 已是 終に改 一人に 5 13 < 法を思い 0 8 1 即なな 7 能 彼常 岩 游公 惟常 7 < 是於 共 す 沙岩 歴り HII 6 1-3 0 高い 及为 如是 T あ ~~ 37 U. 6 成の 婆維 THE Y

に楽 谷門 問えじ Pot: 門。 1113 娑 110 北" 即便 13 波 梨" ち 1 北波閣 1150 彼か --[] (z () The same . () 1 期記 次第 T 世間 述" 1 一次面影 に於て 果」 行 等 に却き住す 0 0) 最も常い 邊介 河流 洲流 ill. 13 6 0 0 と為す 彼か U) 波維 b . . C: 捺言 Will Will () 城了 T は 即是 く 治言 (= ち彼の 下 關意 2 别。 0 何至 111 ・弁に三迦葉 南部 0) 防护 と可以 1 して 0) 尼尼 地震と 蛇 6-大大 相為 -5-想像 等 filli -17 行 1) . 1)

IJ;

-5

3

U)

## 娑毗耶出家品第四十二の下

念を作な 及言 10 倒等 何常 いて云何 に三分 問 時に 錯 25 T カラ に娑毗 訊 尼乾 多差 名等 1= 心意錯亂 1 け 楽し したを "、一此 報告 から と為な T 町で 0) 了出 名等 邊元 水 那。 T 那中 波出 解け 17 1= 道だ 波は り、心に怨恨 1) 0 却に 梨婆 梨婆 往中 3 T を得 と為な 長老は、我が諮問 き、既芸 此 图。 能 閣中 Fr. 3 1 て一点記 と為な 能が 富蘭那迦葉 かっ < 富瀬 教答せず。 0 1-50 13 ず、文句 彼む 時 を生じ、順悪憤怒 時に に変跳 那 に住る 訓沙 沙流 到;: 迦葉等に、 娑や して、 至 b する 彼かの 毗世 已を込め 建造 11137 0 那中 求《 邊元 北、是か 所を 義"意 道言 共产 , に於て 是の如き念を作 13 義" 0) 乃意 3 多 後の 20 に、 微塵等の に速及 如言 問と って、事 < 尼敦と 原たたり 共产 更高 1112 " 迦か ること、 波梨 人せざる 一に重ない。 0) の 義\* 薬 を生じ 尼 なきに唱响 に諮 乾子、娑毗 婆 ٤ 12 をも解け 图。 を以て 7 北京 問為 上海 しない 二 此: が悪し に L 0 して答對 て、語がた 所説 尼な等等 面為 地、 -すっ 諸 諸長老も、 刑?。 背给 、順恨 L 0) 時に娑毗の T 0) 如是 ·h 是での 共に 已经 を生じて、事なく せず、 如言 T るや、 上京 如言 頭ない 去 相為 『云何が 那。 遂に微塵等の h 30 慰る 叉, の所説 問為 除し、 波梨 L 迦葉等、言義 摩娑迦 护 我が 架婆閣、 眉み 得太 此世 多 已からり 美言だ 何額が 問と 意小 の義 梨り . S. かか . 劬、 是なの 包 縮し 乃流 • 大だい 心意 省と 至、云 を領受 8 7 呼す。 せずの 義等 事 如是 て、 3

pn s 問之 0 411 1, in i) -7:4 111-時。 0 1= Mil. 力等 是を 200 · 5 剛[:" 12 3/131 (H. \_\_ to 15 切に智 已! 12 8 3 我们 MT. CI 是上 [60] 17 0 U) 當 心 如三 漢に With the 1 水 念: 桶丁 11: 供法 . 花: 3 l'al 頂; 1 意 是官(0) 们中 彼 L T 如辽 -5 3 3 是夕、 能力 2 に更に (1) 13 1j\* (= 0 111111 , , 別<sup>ベ</sup> (こ 征言 1 L 200 -人们 我出 INC. 13 はな 13 15 () 他 4 U) いた。 2.0 造 復 沙言 1111-13 300 T 随公 心 LIX ; U 10 (以婆派 所 徒

水) 作 有か 及 -0.01 % 13 00 Dy: 35 他 [41] 肝等 בת 3 荣;中 11: op 6 13 13 11 能: 漢言 後のい す 0 专 7) 2 3 ľ, 作: に作 0 所 THE . 知心 Mi. 1/15" 拟· -1 7: 谷言 是 大言 る (1) 陵" 11:12 () 1-0 10 L In 加 11 我" 地。 511 得 加豆 似 すり 0 100 铁 说 T ~ EV 3 ~ 今日 110 是於 から赤い カコ 思 [1] وراد 01 法是 5 他記 6 7.5 150 i 0) す。 世命 11/2 12 す [!!] -と作 を作 如 2 35 000 0 那 15 1,0 ..... < 造に往話 所以以 す、 我点 念なっす TT." FIF! 705 73 3. 3 を云い C E ST 1 陀阿伽 我们 今は 2 13 能作 0 し給き 此三 大沙 何か [10] (前) 2 應 から そが 111 ふを見、 但是 0 度" 0) 0 111-4 沙し 門は一个没羅 一侧、各、 情 に に 祖を立 共言 ---60 門為 002 6 1= 511 1 73 , Defs. 世余: 9 沙: を得る 彼如 儿小 Ġ 被引 或は寝 一三数三师 [III] E: 3 0) 瑞士 明之 沙 113 ん 13 () 0) 1 19:3 0) () 流。 1六年 乃に 大"沙" 心言に 1 智。 が正りた。 0) 施士 復! RY 造に 但 15. Mr. TE 1 年" 信為 [II] 6 0) 1 () 可見 日 諸仙 にして 7: 7. <u>[</u>] F 小江 老 T 13 過~ 75 1) 思惟 华出 虚公 7.1 0 6 0 想到 W. 宿德 至的 疑: fili 5 : Lit 读: 10 71 すらく (1) [FI] 1 115 li. 0) 生きっ 1,11 = 2 1115 をやっ 3 = 所 3 地口 01 0 心 -.. ||j||:= > 17 0 100 M U -1 10 (E : 此 所言。 Juli -400 がたし 123 彼 10 716 17 ANIT たE: III; [[]] : 15 社は 0) 2 45, 0)3 治! 門" CL 必言 1 10]; S. 111-4 6 -5.6 非ら 1 即是 T 111-L 殿言 して 1. 1 injy 9 1 信念にす 1: 先行を 你是 200 (1) 彼 13 大" 人 业等 智 の高 -カラ 0 12.0 354 前二 如是

E 6 佛はのけ 所に 到り已りて、即ち世尊と共に對面し、美言巧語もいた。 きょ かまんじゅうこ て慰喩し、 種種に説言を談じ記り、

より却きて一面に退き已る。其の娑毗耶波梨婆閣、 即便ち傷 を以て佛に白して言さく、

我はこれ娑毗耶てふ道人なり、放らに他方より遠く來至せるは、

心に疑有り大智に問はんと欲してなり、唯願になったがなる。でいる はくは我の為めに分別して説きたまへ。

能く我が 心の疑ふ所を斷じ、一一思惟して我が為 めに説と

我が義句に依りて次第に解し、分分開曉して參差あ る英れつ

神通 時為 と為す。第三 化す可くんば、即便ち之を化す。何等を三と爲す。第一 1= 娑毗耶、 此の偈を説き已り、默然として住す。但、諸佛の法には、 は名けて教行神通と為す。而して世尊は彼の娑毗耶波梨婆閣の心に疑ふ所有るが為 は所謂出明 现设 神通なり。第二は名けて教示 既に三種神通 通門 の説す 6

8 其の心を知り已り、娑毗耶 に向ひ。偈を以て答へて日 まはく

汝今說〈 汝娑毗耶よ、 ~: 遠道を來 我當に解 りて、 すべ L 我に心の疑 汝の問ふ所に隨ひて我之を領してい 疑惑を問は、 んと欲す。

一に問意の如く に差が 85 35 んの

那中 よ しく てく説 < べし。必必に請はんと欲すること疑惑する莫か उर्ह

0 如言 に廣宜すべし」。

心内心 1): 2 (): 2 -0 · 15: 75° 部。根 11 11 1) > (1) 信を依然 を生すい此の ME. 込んだ 、更に 全光点 77, 渡い 1-かにして 11: 17 15.7 して、自ら勝ふ U 间次 大兴 73 政 倒 [41] 大沙門は、我 を三分と作し、関 錯言 便礼 して、 Mi \$115 1.15 沙汗 を記さ にた 3 -1 11 3 日 記 现 75 いるを見ず」。 D 門、或は婆羅 祖を記る 我にの 能 15 限する能 1 > () 0) -\$-間 1 眉紋領 高問え 明まれ ふ所を、覧ら 敬喜を得る す 此意 はよった。 ti 1115 11:= して ..... 0) る所を、我が 00 0) , 如是 波い にはは 日を 我か 年に 1 1111-12 らずならず、 被等 11150 知し りを 所問 即ち相頭は 祖道二 7,0 1113 生は 後間で 為左 • 0 清浄な 我们 D 説で 8 1155 4162 共幸 1-18 心に疑ふい 八. 0 宜花 答言 Te 以治 7:3 娑し 난 3. .. 23 0) る容別 来 T 毗 10 -3 如言 0 11120 明识 能力 きない 3 が所の義 佛に 波梨 12 1 を許す ざる 13-U) 13/2 遊 赋' 怡 11:4 18 前に -圆 18 ie - 1-は、心に を増上し 비 10 以 11 2 É 我には ---11.5 3 ~ 我们 T . 6 Ŀ 1= :4: 彼の人 してい 11:3 0 3 U) 歌が 然は 巴克阿茨 に挑 彼等 に法 異い その ~ に次に

大學、云何 35 比。 と名き くる、路里の 伏江 10. とは何を 7) 3 伏さ ると名

何事を知見 0 時 世等 るをか名けて 化 研言 以 是でき 為すっ 彼" 池二 (梨婆園) Mi: Mi: 13 くは世気、我が為 送 (= 的 ( = ii < 10 7 -1 × 10

拾慮を正念もて行じ、不敢害の世間内に於てる , 100 比。 と名言

して評価に

7,0

求!

11

-

THE S

を度

くして温

U)

向

L 1 能 < 内 19/15 0) 濁さ 諸し 0 體が 根流 を得え 心を描さ 諸純 此言 を発脱するを、 0 如是 く降伏する 名けて調 を是れ を直でき にと為 と名 5

此: 若も 0) +11-2 及当 び後 干干 を服職 し、時 を待 ちて涅槃す るを善行と名 10

諸劫中 世世世 開け 無場 に於 T 勤苦して修 して諸縛 を離る 生死に の二邊ん 是を名言 を業 に隨ひて受け て受生死 窮と為

時 1= 何祭 娑や 町じ 1= でと名 肌。 北波梨婆閣 け 1= て梵行を修すと為す L 説を聞い きて歌喜し、復、更に例 \$2 12 3 0 で 沙門清淨し 浄とは復云何 17 を以て佛 仁诗 ら間と 寸 0 T 言さく

爾を の時 の大智は云何 世尊、還、偶頭 が調せん。 を以ら T 彼の波梨婆園 今世館に問 ひまつ 沙町 20 肌中 に答言 我が ~ て言った 為 めに しまかける 解 1 きた さく」

獨的とり 諸罪が < を捨 煩惱海 0 るを以て を超越 すす 3, 垢の 是を名等 纏 無な < けて、 , 0 善く 聖が行の 禪だち 地を得

3

福徳積 世 彼か 聚して諸非 世に 心で 無きを知 を捨す て、一切の る、此 生死除滅 證を得 るを沙門と名く する が放気

0) 業報悉 < 減いない し、一切世 開竹 0 諸内 415

0)

0)

U)

0

天人も穢か は さざる、 是の如きを即ち清浄の 形と名く。

皆虚きて 物はる所無く、一切世間 の内外の處に、

貪・寝・瞋恚の悉く発脱する、佛是を説きて大智八と名く

時に送毗耶渡梨婆問、 近に聞説し己。、後、更に傷を以て重ね T 佛に問ひて言さく

諸佛は何を以て帰田と爲す、云何が巧知なる、善方便なる

間の時、 云何い名けて大仙記と為す。唯願 三路利を一一分別して知り、 世尊、還、偏頭を以て彼の波梨娑園娑毗耶に答へて宣言にく 諸梵清火より供を受しるに述べい はくは世尊我の将のに宜したまへと

の執著より解析して脱する、是の如うで乃う名けて福田と爲す。

業根上り報子の依りて生する所なっ く諸思を以て根本を断す , 是の如きを名けて巧知智と為す。 諸梵諸天は悉く分別し、

信我不振にして信なる處所、 CDS L ないではあり の因を選択し、 是の如き方便を菩薩と名く。 一切世間内外の有を、

切請法の有無を知り、一切世間に内外無く、

時に変毗耶波泉葵間、 他に天人より恭敬を受け、無礙弱脱なるをこれ仙と名く、 就に説を聞う己々、復、更に傷を以て重ねて你に門らて言るく。

(原文) h ; 挪 

5世間内外1、 是力 111 名。以

爾音 の時と 「何を得るを以ての 云何が名けて大龍と為す、唯願は 世尊、還、偈頭を以て、彼の波梨婆闍娑毗耶に答へて言まはく、せきないまたのだのかのかいはりはられるから かは名けて聞と為す、云何が隨順及び精進、 くは、世尊為めに之を説きたまへ」。

『一切諸法を悉く聞知し、有らゆる諸罪功德等を、

名色は皆これ虚妄の因なり、内外の根塵はこれ患のないとなった。 超越して復疑惑の刺無く、一切に著せざるをこれを聞と名く。 本なり

一切諸罪の縛を捨離し、地獄の苦を離れんとて須らく 是の如き諸處を解脱し已るを、佛説きて名けて隨順の心と爲すない。 更猛なるべく。

彼等を解脱して熟著せざる、是の如きを名けて精進の人と為す。

世間の有愛皆之を遠ざけ、繋縛を解脱して皆悉く斷ち、

諸漏已に盡きて復刺無き、是の如き體を名けて龍と為す」。

時に娑毗耶波梨婆園。 何等を以ての故に名けて受と獨す、云何が、聖及び行行と説く、然は 既に説を聞き已り、復、更に偶を以て重ねて佛に問ひて言はく、

丽\* に繰りてか名けて求道の人と為す、今世尊に問ひまつる、 世尊、還、楊碩を以て彼の波梨婆闍娑毗耶に答へて言まはせままない。 我が爲め に説 きたまへ」。

娑毗耶出家品第四十二の F

( i () U) 1 之 [] 1 AL. 1/2 - 10 to 10 t CK 0 、分別を作 成は沙門婆子 你你 (後\* にこれて各谷行受 智復有胎を受け こうることないとなって [11] : Ų. -5,11 . 5. () 1/2"

110 [1]]" 見界を能 地へに . . らる苦思 1 道と知る di:-近。 07) 若しは上着し 1 . 110 世: 柳玉 (11) = ... しは下、者しは 制。 (1) 人を求 るを行行と名く 永道と名く! 日ちらけん . .

十二足 00 Well. ) -他にを頂禮し、十指常を 15 The state of 1 1 安毗叩改星嚎間云, く一切進を知 03 代、所用無 してい 点 能 00 ・成島行っ を記 ・悪くか別し A THE () と、世別は , MI S ME! 一个" 世" 合せて で知り 世。 11) が 高いる行う 1 がある。 到1 MAY 例で 於て、此等は出こ うつか然有力 是が大丈夫な , 们上 门上 门上 るれ、皆悉く其 を状に 50 石层 The state of the s ill! 安 () 世分の八能く阿 00 111-18 法的 さく「竹 他" ないい 抗 のみん は、今、行上世界 0) にはは近に 30 行が脱法 水 「母多世三龍三古地を孙た L , 当 是他 LES TO 生職し、 ( (T) に対佐す ۱i\* :. 大川地 いただい ()

今大丈夫を頂禮 すい 實行よう より 放はな てる る光 明 普に ねく 照言

我が前 < 大人世間に 0) 有あ らゆる疑 0 内に於て、 惠 の心を、 等さく 唯た世 甘露鼓 0 0 門を み能 < 開門 我や 3 カジ 為た 8 1= 解と 30 72 35.250

其をの 世で 後更に有身を受けず、 は 既さ にこれ 大信 覺なり きるもろ 一切の生因を皆散減 塵垢 盡っ きて 餘 有ぁ 3 無なく

世等はな 是なの 如うく 己に清涼の處を得て、 世尊は猶龍の でとく、 知足淨心もて常に實行したまふ。 最大丈夫の 金記 の説き

帝釋・一切の諸天等、 諸仙・諸型、 哲樂間す

世尊え 世章 がは能 すは既に < 魔歌 これ具覺の人、 なを降伏し、 世録は善い 世のは能く 能 く物を 話: 使 0 穏を断る 教導し、 U たまへり。

自己度脱 超さる て一切に貧著せず、 て復他 を度し、 罪福中 天人世間を に於て皆平 明了 に知い 等 りた せるふつ

唯たで 1. の有う 至真無上尊 因公 で皆滅霊 0 弘 P 已に一切の諸邪道 行ほ 夜 を過

諸是圍繞 して空 に過満 する 如言 5 是の如く世間内の。

漏

湿

して。

主

0

一 耶出家品第四十二 の下

授制 75 名為 11000 命等と En 所信 V) 潜人民 とを 照曜

又常 11: in h () 名けて 13 学は変 富羅と高 北京 100 1. する 7 2 名: 最 元言 上篇り £) -尚言 ( )

流流, 1 13 伏江 派 1= 10 一次 所言 4 A 主领" 治 せば、唯無上人に歸 又当はしましやう けたこの ないいないとろう がする 11 -4 10 Mil E w) ر کر

int's 介 offer. 近江 1 Dist. 何多 AR to 等等等 予至真に P. J. S. 命 さふう 30

世。

0)

112:

肺竹

には

607

III.

入中の

Mi:

, ,

11-

1

心にはない。

13 祭祀 1 火最も分、 2 が には唯児術を最も獨し、

人に対す 1 は最も自作 13 唯法 月, を最光上為 しばし、 がいって 河 大治を最も覚しと為 14 雅言 78 最も盛と為な 3

六道香思趣 0) 所言 界譜 -111-7)

一等 0 松 (1) 有: 1= 我们 今十指, 0 天及 び人に を合い i, 1 無: .上: 9 MET 命 世等 10 頭音 ilij 0) 3 1= Mi: 11: 7/15 A li しき T 报" الله الله 3 首。 70 1)

世介 ME!" 111;0 慈忠情感して 是於 0) 加豆 き傷" 化社: 我が出家を シント b 如是次 地に 12 ill: 弁に我に具足戒を乞臭 し三:0 自 L -T 言之 1: さんへ さく IJ 3 是: 写真い故世は 時 凌. 記

0

13 (

時

10

二四

證明し 成や 時き 別なだい、 を得れ に告 道が C. 十五日に至りて、 0 てまいま の後ち 世党 如是 h け 水だ外し 共での 政さ T < -かず に凡そ九十三 に知 言い 故意 て放逸ならず 善男子 波羅5 10 しまは は 5 < カコ 捺鹿野 らず < , 是の وع -は正信更猛 我、已に一切の生死を盡 1 合して九十三人、夏を解 時と 善楽ない 施え 共での , 及び具足を受けて、 阿羅漢を成せり。第一に世尊、 内に 求だ。 長老、う 娑や 毗いい 0 任意 に、拾家出家 爲め まして、 汝、娑毗耶。 娑毗耶の身、 既でに の飲 通 に、頭然を教 行住坐臥 是での E て佛身に及びて、合して八人、六月十六日に安居し、九 我が自 . 即ち比丘 梵行の 無とうした 如言 き處を證知 に 説さ 報を得い 乃 至 2 0) と成な 法行の中 カジ 獨に 如是 0 b 梵行を欲求 最後 し。 1 て、 て伴侶 後有 1 羅5 是かく 具足が 1= 及びび (漢) 聖 於なて の如言 受け 求 無 を得べ 娑や < 5 を満た て、 ず、 行持持 0 正言 付て染著、 即中 足でく 心に 所作 現だ 13 の、 す。 < 60 に諸法 諸なく 其の少 日己に辨べ 未だ人し 皆を盡 善 せず、 爾る < 解 を見ず 娑毗耶 0 時とき 脱岩 C < て、 身口 す かっ 自 世尊為 0 5 7 自らか 是の を謹ん 出るのけ 水ん 解げ 30 • る

177

V)

## 教化兵將品第四十三の上

出い会 出心 家 な水と 70 0) 具足だ 求 明字 飲る 他方言 を受く 具足戒 12 ないうきやうけんな 諸人作 を乞に 191 とを契約 113 開力 12 () 成立に なりの と欲き -行き L こて、 進出 此二 -つ 足<sup>\*</sup> の内袋 波は 0) 諸邑聚 0) 禁に迷れ でといてい IN 彩光 落及び器国土と 10 6 じらて 2 世行 を信え 迎に 到: TE C L 13 d 9 1117 は、は、に からかう 相緣 問 11 にいうはい を得され 8 L 意に途に風楽して t 115 į. 役がれ 我们

を遺跡 以為 一等苦し、復、他をも妨礼 -1- 5 4 を受け IT: t 5 0 沙流等 11: () 時、世ま、一時の 作品 北京 अंड (1) 出したにんら べむし in b 30 人等、 他\*\* に知り 欲 0) 地地 四次 -J. E 意に規求 分集· II, [1] 25 に、他方 をいら 13 - " 7 10 加品 間に於て 形 て、一切諸比丘衆 りて せしむる勿れる 共流 我、公司 に指言 を欲い 12 0 (1) 出家 意に是の . にあた 深帯は、日に至 1 静室に弱性し、是の如 、造宗茂徳し、又復、我が為 からじゃ 以, ~ L の宝 如言 是での む ( 120 10 念為 りあっ に在る り、一切を致化 元を受 如く告げ已り、 i o \* 1 6 Mf = 7 UE: 如思 1 1= (J) 是: 明寺 < はなりしよ 我に出家受具 9 思な とを到象 思な作品 し日常 世れた 更に重さ -11-りたた L رنن , を作な 8 にはなる人 () 1 ... 足の たに、 ねて語言 清:5 - 1 ことで、 念公作 し端人行 之に 10 東京へん りて言語 11.5 がた 11:0 化 しから 10 T. T 已流 T 435 111: () 200 所は 1400 13 遠地方 11000 にんでき 是 0) IK.L 11 5 kg/k 我に介 In ? 金水色 Wip ! 此 1: 自ない 深ららく 15 100

正、' 迎け 須艾 汝常 汝語 地古 奖3 堂与 1= 6 3. 色は 今は 著。 を 1 地点 共产 j 衣丸 It 丘 h 70 0) 1= 1= 已後 教を 著や 如言 出。 教持 一家受 廿 377 1 T 事 0) . 我や 且 如言 諸は を 25 作な 30 他,\* -37 Ito から 丘、 勑言 語 共产 與な 方等 す 教 を作な 0) ~~ 2 0 0) 聚落城 し 1-3 足さ 衣丸 2 よ か 13 L در 先さ 頂為 b 復業 . 禮言 す 25 岩。 造さ よ 4º r 3 L 時 至治 1 1= 比《丘〈 7 人行行 洪 6 (4 我なかぶ 0 服でき . 0) に告げ 為 心。 心 b . し人なと したに た 25 齊言 **冰** 佛ざ 有多 整り 1) 5 -1= 發援 15 T 6 君。 监持 選起ち 出山 伝えし 家受力 1;5 1,0 水色 暦を 潮に 彼於 6 一成三品 张言 T 除言 法に Her 出点 偏元 b 压 T がけ 祖元 lint à 13. 既き 出点 聖 0) 依太 次代 前之 家门 水色 し 教 剃い 13 1-8 在あ 114 -15 落る ~ 10, 僧に 120 と欲き 形なか T b 己なら 果し 智 上言き 即なな 受け 胞章 削がん す 低さ 生き 1= ば 3 近, 時等 在あ 0 h 足を と欲 则法 b 汝等時 教包 かん 汝等此 得大 右 致を せ ~ てナッ 膝っ h 100 進き 1 10 T 1=

是於 酮音 0 如言 0 時等 3 言ん 111-2 72 介: 作生 給は 2 6 彼か -0 汝言 沙江 羅5 諸は 捺な 此 城鹿苑の 压、 治さ 1: 坐が見げ 知 3 1= ~ 在記 しっ きいし、 我们 がは 已でに I'L'U IT. 解了 1= 脱岩 11:0 ix しず 得 -

【一】我に汝い誤か。

人に 72 を 0) h -垢 至是 應 To 5 は 仁 少くな 安な 15 樂 至い 多t. な 切。 共产 6 諸。 15 得太 0) 10 町天人中 能 0) 欲言 為た 微之 使じ 23 世 を海 妙的 25 h 100 に於 1= 1= から 機感を 為 < 江, 獨是 T 3 足言 自也 -0) 汝等 生から たゆ 話。 1: 去言 15 根之 低たか 3 3 告ろう 行ぎゃう を得べ から 故 2 行等 120 1. 0 利为 かっ すいう 73 彼れを 二に人た 社 1 ~ 及社 し。 0 汝等は 提業 T 25 安美 117.6 受 多た 2 < 43 须べ 7 13 な Ir. 10 7)3 C, 灵花 IE ! カニ 放っ 法を -1--23 にただっち る 利り 1-又記 1 問音 0 世世 計さ 閉ば 30 を得う 得 1-0) 記さ 北次 為な < 法是 Ir: 2 0) 23 10 作った 73 故意 h 為 汝為等 から 13 1-J 為二 ではある (0) O 寸. - 3 若ら 8 岩 ~: 0) 卽 0) 衆生 他产 行の 故。 方は 30 (=0 初出 有意 相言 中等 0 聚ら 他产 多た 心 後

化

兵

浴 知し るを得 1: 向ひ、兵勝の村に る能力 はじ、佛、比丘に告げ nH: 3 いこし 彼等に法教を説かんが為めの故に」。簡 たまないく 我们 、今日より帯く當 に沙まして い) 行き 世代ない 五五 郎ち得を説 優要頻蝶の

きない

. . 比丘、我は今諸苦を度し、己に自利を作せり、復他を縁せん、まはく、

有らいる多人は苦米だ除かず、今須ら いく其の為 めに構感を作すべし。

是の故意 15 行っ行っ < ~:

我是 今亦復此 復此より移り、頻螺聚落の所に向えば、各各宜しく應に獨自 は 10 22) 欲馬 77:0

研节 の時、魔王波句、答に 来りて帰の所に往指 し、佛の所に到り已りて、即便ち佛に向ひ、仍を記

て言い 13 1

液路線の為め に終せら れ、亦諸天人等の 行う 1 同意 じ

er: に一切の細語 に繋がれ、沙門、汝は経 桐を脱せず」。

なりしる 調を の時 是なの知言 世尊、此 已に一切の ( の出を聞き 知し i) 已是 b 神に き已し、 遺れる以外に 1, 天人 即使便 の所有 ち是の如り T 應没句に報 121 1 我的 思性の なに悉く 惟して念言し - - 0) 1 1 /2 きょうべく 無 し給ふらく 一、一、一、 は n 魔士 旬次

我が此い路柳既に身を離

れ、汝波何を降せら、更に何をか道はん」。

爾和 0) 世尊、重ねて更に傷を以て彼の魔王波句を毀辱して、 是の如き言を作し給ふ、

一切の色聲香味觸 は、 此はこれ五欲の法にして人を染す。 汝悪魔波旬を降 した。

家は是 1 惱を生じ 0 爾中 神に名くる」 我は今悉く己に一切を除きて、 0) たの如きも 書い哉な 時 佛、諸比丘 て、深く自ら悔恨し、 波句、 世尊、若し人有 0) と言は に告げ 此の偈 有ち 50 て言った 汝等比丘よ、 ば、我等比丘は、 を聞 き己語 まはく、『若し八有り、「云何が沙門及び婆羅門 0 彼かの 5. 來りて我が 地与 方より 是の思惟を作 若し是の時 彼を聞 忽然として 所に至り を知ら き已り 寸 、一沙門瞿曇は已に我が必を知 , て、 ば、應當 りぬし 現せず。時に諸比丘、同 我等に問ひ 當に彼に云何 に正知す て、「飲者 0 ~ 報答 此四 と問と 知り己り を作 丘、 U < はばい す 佛に白して言 何言 礼 9 is 15 て當に正心 درز 北丘よ、出 20 沙門及び かっこ

す L

『永く路曲及び我慢を除る 0 時と 此の事 綠人 に因さ り、此二 食志の欲 の言次 きて食に處 に国 りて、 諸比丘 無。 0 為二 33) に、個を説 きて言っ

3

如き清淨の體性は常なり 彼かの 沙門比丘 13 是なり

0 識きた 3 を梵志 E 號し、 精進苦行す るを沙門と名く。

等は垢盡き塵勢を出 づら 是れ諸悪を破せる真の出家なりし

教化兵將品第四十三 の上

MI in's から 北 Inf ? 1-13 是ない 70 700 7) 3 11:3 机豆 () - '-1131 ( ) 大学人士何! 後点が - 2 70 J. J. []|] 1.7 3 成るの 自語 所にない 1)= 方便 TE. いて して 3 - : 1=17 気を乞は 7)3 ľ, 自意 現れに -50 所以 12 11章 160 2001 を施せ は何に ij U) 計畫 上 : 1111 . . 117 E 三 ① ι, ζ HILL S h 11: 7, 1 490 . 在成 )<u>;</u> (; る心なるべしに、北 视计 11. i) ili

UI 加生 , 信で 此 -6 洲。 17: (こ 根: 1. T 

人は行を乞ふ (= 12% 11 30 ること無く、亦指 別にして 食品 で見れ ~ したとれば

112 (T) 人 13. 默? 然? W. 410 11 j je: 3, とし 0 - [ 侧红 食い 如是 などと 7 ]]. 7: T . 時は、 念ず。 但是 是を乞食真比 (= 视 21 定: L 36 T 压 11/2 一治なる 间。 1 住きす 1 1. えし 2.11

,

0

7.1 1.

烈•

9

は無情

.

美 ....

Site

11. 11 EX

肝疗 敬言 1 43-浙上 我原等 Fr. 似 北近 (A) 12 1:11 更に 25 何等 Tile. 0 言。 13 70 光光 1/10 作生 2. し復、人有 1 ---汝先 9 大古科 1.1 7: IL'SE i. W. 作品 1 2 120. à 明点 13 1 15 th 平為" 10 \*, 沙门沙 100

大意 17 E 程 (法諸比)( 被花 b ٤, MI 111 に国 を得べ 彼常 但に是の如く後の所説 15 例表 HE ST 9 3 ... ~ しとやか ٤, ... - : 彼れに 7.0 現代から A。「汝、大功也 3 化 Min ~ 12 15 1 15 والر 為さん。 放; 原: らての数、か、方位とてはい 11 设作 b 111 彼記記 漏さ か 1000 0 UI ~ しとい /": 1 [1] : N = ii Mari 彼に話言 %" ho In: 1 12 -1/2 业、个、受 神(: ) [] 一点 為

0) 如く作すべしるとて、 個を以て説きて言まは

布施は大福徳を増長し、忍辱は一切の怨讎を無く

善人は諸非を棄捨し、離欲し て自然に解脱を得

を修すれば常に安穏の樂を得、 求さむ る所辨じ易く多種饒に、

現世には速に寂定心を得、然る後彼の涅槃の處を證す」。

彼の諸比丘衆、佛より是の如言教誨を受け、坐より起ち、佛足を頂禮し、園続する三重かしなどといるというないとはなり、まないないないでは、おきないないでは、 が故に、佛の所に往詣し、此の傷を説き、佛に諮問して言さく、 ひて行 0 「神有り。林内の客なるを見、樹下の窓なるを見、經行の窓なるを見、 の時も こく。是の時、彼の諸比丘衆、各隨ひて去りし後、是の時、彼處に護林の神・護樹の神・護經行 世尊、略して此の偈を説き、諸比丘に、是の如き受食呪願の法用を教へたまふっせるないない。 私に、心に諸比丘を思慕せる にして、意に隨 爾の時、

我等諸神は大に戀慕するに、此の林樹の悉く皆容なるを見る。

彼の多聞衆比丘僧は、瞿曇釋子、今何にか去れる」。

の時と 世尊、還、偈頭を以て彼の樹林を守護する諸神に報じて言まはく。

「衆等は諸根を調伏し訖り、遊行して彼の衆生を教化せんとて、 或は憍薩羅に往ける有り、或は毗耶離城邑に向ひ、

他のは [w] A 18. 1051 100k 法 1, +: EW! W 1: 1000 TAL. 13 -1.1 介 16 1339 大、 が追びて 1

\$10° 有门 证验 七元 ) 20 37.0 训结 41 11 JE: 11/2 1. には 312 21 Wi . : 唯語できる。 以及為 ( 一日 1, 6 霓! L 11 00 1 051 1. 村 0 何上 12 Min C 65 1135 AT S 15 行。 IÉ 5 ) 111. 11: IE. 女を研究 姓》 160 E n: 372 说! 11 12 5.人类世生 JĘ. 到り 船言 File 11.8: 0 高 Mi 波音 ()E" C) =1 00 2-行。 THE WAY 時意 (1) 7 隻身 4111 林 0 沙岩 捺な 一种 Ø₹#= 城に Vo 15-**训**:\* WI 阿からの OV2 15 にし 人的 USA (1) 03 1 人と北に、 115 ME! 0 道等 り安川 AJ T (M= 1 O して婦無 44: 45 1 0 25 說. 1111 190 外内に以文決有 に、 1 -6-7,0 · 行通报: 行じ給 10 3 IIII 5 で発 A SECTION AND A i Ŋ. 道: 3 して 10.15 12. 他 101 b 05 HE . , 18 L 13 1= . . - -る處と に彼か 介元 E0 : -5 6 3: US 115 M [] 1 11 13 Iv -137 · 一班 心放牧师 T 2 11 0) 3 6 线: こして Was. file! 3 MIT. 波路 13 1) 時言 (中 (古主 12 581 -10 0 1= M L, + -共主 捺な 所に 00 一大 说: NVA 12 前( 0) 城島 0 H UI i 十九人、 が 女子 话 111:3 7]1:3 村で 公三 よう - īE L Mi: EL# 120 j57 - -一大に思る 批 1 11.5 12 8 1-1000 きな 二人结然 100 加拿 行いた 17 便 共に いか L. 上級師 10 1: , Mª き 計<sup>さ</sup> 100 7 Ti; 一个 W. c 此 15 0) 3 ["]] T 11 to 15 to 洲官 115 03 二十九人以 3 . 1 11 T 1-2 -00 1:17 を見る 112 His or 01 h 1 はない 他の 1 10 in in M. 1565 Mh. 丘(等 00 1 11 1 71 省 业" 人儿 大き 其意 如言 00 11 11 上北 1 批グ . . MA 1= U 11:3 1 117 36 ... 062 113 7-11-111 11," 31, 4= UT 43 则(次) 05,1 6117 16 がな (7) 3 100 100 F. 5 1-JUF : 52 1: B

1.

12 0) 姓い ٤ 是か 爾音 金 王的 0) 女、 世等 我的等等 為 婦心 h 婦ふ 0) 0 挺ち 0) と欲い L 有ち 女 如言 時等 如言 8 0)5 0 汝等 1: 我に等 h 朋馬 如言 1 彼等 我等は今、 暫に 0 0 如言 9 友 我的 の為た 3 此 3 唯言 此二 女に 最か は 0 世等 3 好から 合が 5 善最い 0) を 身七 0) とりいちにん 林れ め 娛樂 見多 婦二 人后 相き 二に事の して三十人 内 女言 給 1= 具 妙多 和 汝ななな 若ら 見をは 説さ 1= 选 せ 足言 12 13 なること。 上す み、 法區 0 問と 來; 2 3 何智 3" 更らに 中等 世 自也 b 1= b b 3 8 は -身后 罪た 即太 2 あ 線よ 7 72 告 ho 彼か ちは 佛是 3 78 何以 身儿 ٠. ٥ b h b 40 げ 水 0 彼神 將為 0 细色 T 否が 32 0 0)1 是 意言 T も際で 姓 皆な a 所な T 而言 妻は 20 カコ 0) 言か 0 逃走 して 來 3 1 女 な --1-2 羅5 大心 30 沙 往背に 於 35 樹の 22 池与 b 22 \$2 佛诗 12 求 に清浄 て云い 0 彼等、 12 せ 彼か 良? 3 0 < 彼か 而が • 0 善5 h 6 む 問上 3 何心 70 0 花 姪に 3 是: 0 最多 佛でのけ 諸は 為な 我等 京なりる 75 女是 T R 6 1 0) 汝ない。 3 & 我か 0 温心 す b 時も 報は 冷的 我ない等 此 0 男法 勝さ 7)3 等 所な 滿 C のう 亦此 間は \$2 0) 1== 世 男子朋友伴侣 彼等 丽音 7 今、寧ろ自治 8 林中 到公 水学 3 彼等 言のた 0 歌。 b 相談 1-1 を h 0 から 時と 共とな 3 と為す 朋告 在あ 日をは 如言 滿み 樂の 可男子、 13 友 1= h b 12 佛是 佛にはとけ 5 極為 一省 7 7 せ 0 0 身を求 佛に 為 乃至、 如言 7 3 共に佛には 彼常 答: 寧ろ彼 では諸人 居吉 自含 カジ 8 0) 同 ^ らら 窓に 姓女 停住 如言 0) h て言い じく 白を 0 故に、 する 循な < 人に告げて して 此 ると、 を 書記は は 0) は 汝等安 婦 屋 虚 9 000 1 言を 空, 女に 亦復、谷、 所は 眠かんする 得 0 て言を さく で求さ 寧ろ 問為 0), 0 -T 十二十二人 光か 大帮 星节 世 0) 言き . 九人は 彼か 120 者も 宿の 3 其た 有影 沙 3 28 に與常 善 此 0 13 0 h 江 莫な 姓ん 自じ 見る 處 如言 T 許: 我为 善 < る 女旨 1 -[ n To 頗。 0 ~ 0

て一覧 一); WE 他二 北江 違る 为 行\* 1. 是: (1) 時、彼等三十の朋 加友、常足会 2 in: in:

7) E 22 ., 10) 10 1/17 ( 10 Ditt' (1)Eq. 面に坐す。 1 1:12 HU! -(I) S. Colle 44 ō Mit. 12. がいて 115 × 12 Am I 他 、遠壁環垢し、 がた。 TE (: 以条し、既に に次の HIZ に加思に記法し給心所則、布施・持成 ----行きか 即 (1) 色を受く (J. 20) に一切傾倒 /m<sup>2</sup> L. 色ので、八ほか衣 加公司 2) 加克 を減速し、諸法中に - - -(1) の、黒龍行 加言 ( 足が 行恐なり。乃に 如是 **力会**... -法是 後できるんじよ (1) 主、 536 折 115 成 行 ik! 则多 ( P

(1) 拉 115 JUL 21 所 111 (73 11/2 記述 13/1 313 80 交。 12 (1) King S 1116 法 2116 いいないがない。 2 家の 444 切り子 かとなって 1.E 000 00 中に入りて、焼行を行じ、正して苦薬を載くし、苦適を一、精べ一、質の時、佛、彼等男子に告げて是の如き言を保 て、 , 起きの記 1. 2 波品の 其作 记言 明さらを作し俗。 ら、他に随ひ 滅せよ。是の時、彼等所 造し、近の法部 いはいなった -行业中、船に便事 Ma に人り、是 数型 7.

法言 から 100 世代、近に改宗 . . るを以て、 05 事示の時、人しからする間に、彼の番男子は、其の海のに、法婆を此き、殷恵に敦海し倫本。是の時、 正。 使常 を以

出版 4= 梵行の 家江 0) 最上梵行 報等 を得 12 b を求と 0 所以 作 8) 已をは 已表 1= 辨べん h • じて 現に 自證 更に復い 0 神通 後世世 を見る 0 有5 12 る後、 を受け ず 口台 1= と。是で 自ら唱 て言い 如是 < 知し は なる時で 可我、 今、 彼等長老

は、皆羅漢を成じ、心善く解脱しぬ。

遙なか 0 林に 爾芒 世尊ん 給ま 0) 到なたり 時是 30 0 り已りて、 世等人 爾音 樹で 0) 時 彼か に坐き 彼意 0 三十の して、 < 林中 1= 忽ち六十の雲種姓 端正 喜こ 長老朋友 いに入り、 一大きたの 3: 1= ~ 教を < の T. 0)5 衆人樂見 人有 微妙喜 知らいい 9 を得れ 3:0 彼か 1 き有 の林の 乃だ。 め 己なり る るを見、 路道 循は虚 . 遊行履歴し 0) 即ち共 便ん 坚实5 1 從かが の衆星の莊嚴す して 0 て過 下 1= 白氎林を 3 坐ぎ 0 L 彼等諸人 T 3 一日消 所の 如 0)

きを見、 到公 h 見をはり 色なり て、 て心 心に清淨 佛足を頂禮し、 正信を得、 却に て一ついちのん 大歌いる 1= 坐ぎ 喜り を生じ、歡喜を以 一方ちめん に 生さ 土し己ない T て默然とし 0) 故意 に 佛とけ て住る 所に に往話 すっ

證ようち 正を教化し、 73 0 時も h 0 佛は 彼等長老、 酸心せしめ已り、 彼等六十の 一次が 雲種 姓のう 即ち拾して去り 阿羅の 人 漢果かんくわ 0 為た め 心善 次第 更に餘方に遊び給 に説法 < 解げ す。 し給き à. 0 0 時も 所謂いいはのる 布施 世尊、彼等六十の長老雲姓 持戒が を教行し 乃ない

## 卷 の第四

## **教化兵将品第四十三の下**

取さら Pi -1 已 () 世代記 源为 111 15 0) 11/3 15,1 はとけるを の己に向いたかか 7 10 31 U 世身、瀋潔に行きて、恒河の岸邊に到り、 0 北京 M<sup>e</sup> 1 ĺ, ひて来給ふを見て、坐より速に起ち、 時 Winds. では 13 世意、即ち繼上に上り、船上に坐し已り、是の如き傷を以て、彼の船師を教せま、竹は、はいちののは、だいちので、ないにより、 さく、『善寒世尊、何より遠來して忽ち此に到 は此の船に上り給はんことをの投い 彼に至り己り給 急速に向か 世倉を度して、彼岸 ひて前 11. からない ス、世分を迎接 には ない ٥٩ へるつ で行河が 四约: 训练 () して、帰還に い、世の 一般師行り 我を情感 行から

汝今若 若し能く 金が悪心 一汝今等く此 汝悲心を以て此の船を贈らし、其をして具便に早く疾く潰らしむ。 此二 能(然・志を拾て 2 UI と以て此 然・悲・悩を捨てなば、 6) 船を曝暖せば、是の如く當に艇の の船を履らし、其をし なは、 必定して速に涅槃に越くを得 必定して速に温泉 て極便に早く 一点: 至に至い を得べし 挟く渡らしむ、 こるを得ん。 ho

75

1.5000

. 60 島・島・野・指を門 1 1

0) 酮音 速に疾く を作な 速なる 汝今若 汝治心 0 速に疾く寂定の 若し比丘有り 速に疾く寂定の し比丘 時を し比丘 今若 に疾く寂室の 喜 比丘 已たな を以ら し能 有りり を 有り 有り なったいできる 定の 能出 以為 糸行き < T < T て拾い 此 て喜 て悲心 て慈 2 念·悲· 此二 然・書を捨 此: 念さ 時彼か 0 の船点 の船台 悲。 處を 個を説 處を 心を 處を 所を證し 心人 心心 沙 を行い を行 を捨てな を捨てなば、必定して速に涅槃 の船師 とずやう かを帰ら ではよう 丁でき を隠さ 記しょう 記よう き已に てな 師 3 0) 久さし 1) 能 能 能出 ば、 人ひさ 人な 人な 能 ば、 有り < ( . < 其をして 其をし B 必っちゃう 世尊佛 必定して速に涅槃 カコ 世世 111-12 7)3 世世 カン 7)3 19 16 色館の らず 師し 3 6 領傷 3 す して速 に告 す ずし 俗形は、 T 0) 0) U) 0 輕便に早く 輕きできる 教法 教法 教法 て無い 教法 て無い げ T 7 て言った 無望 THE TO 動温製 温楽はん 動温繁を を信 を信ん 3 動温槃を得 18 動温槃を得 指標なかく 信な 信心 まはく に越く に越るな C C に趣くを得 疾と 北 疾と なば 30 73 7 ď 得太 得大 ば 現せずった 渡ら 渡ら を得れ ho 「汝善男子、 10 100 を得る ho h ho h 10 む

五五 九

左手

に自然に死器

の鉢

を執

5

を將

7

灑を け

よっ

兵將品第四十

Ξ

0)

下

--日前に 济! 0 15" 血 0) 加江 15- 5 成心 後で 12 狮= は 110 是 U) 上等 と思い 無空 <. 0) 如言 1 版

刨法 t, : 14: 家司 10 护 II. 足成 7 受; 1 1 87

他" 17 1) 江川 万江 75 1 Mar. 150 10 1012 . . 6) 111 明寺 å. 0 生死 ifii 5. Mil. 世常 化 -1 を楽る て彼か を拾り で彼さ 彼れ な 生に傳 MAT U) T 男艺 18: 1 老 と欲言 歌ら 12 ~ 给生 阿第 久言し さんぎ 1 て、 7 4:6 漢電 カコ 淨· C, 43.5 780 成: -1-1 じて W) を修う て、 h と欲い ただっていただってい 心語 所当 -1 < たう 3 作己に辨 行がっち 解明 から 脱岩 稿: 25 すっ 山山 (1) 12 じて、 是<sup>2</sup> ()) 3 故。 を見て、自ないはく、 (= 時を 復 , 長老を、佛、教師 班為 1= 彼恋 注意 0) 0000 我的 12 為二 现代 -U) 更意 C 1: 项; 1= 1, 已是 後行 器 加雪 1 iff. を求い て、説法

3

-5.

能し。 向か して Mf. 15 , 15 11) 湿瓶を 去さ 1 31 15 4 F 時 飛馬 b 何處 1111 行。 人气 111-統 樂見 10 1= 執持 して、 他 1= 2 を見、 防护 在言 彼如 U) +1647 (江) 0) 1= 右" 彼如 梵志 125 退 州縣聚落村邑を 既でに 老船也 9 WE F THE 2 螺 戸那婆の 0 (3. 聚落 视台 師此丘 15 THE P 0 雜五 見かけ し己を 而。 0) 前二 形計 所言 L 0) 1-を作 杖る 教 間る b 1= T にいた 自ら 逃す T 任为 ~ 至り給き行 學書 , b 5 親看 是の . T 13 L 頭言 各各三匝、三匝 ふ。爾の時、忉利帝釋天王、是の行きて去らしめ已り、獨一身にて存 時を T F.3 して 150 行 . 0) 螺ぎを 帝ない。 程 く < 如写 ورك 死5 如言 來 0 用。 即ち自らか 前主 0 1), , し応已りて彼の上に停まる。 (= 州系 任為 獨 To. 元言 自 5 . 少的 聚 無 るを隠し、 即言 為" 派人にして 学? L, 國元 佛は 坡台 りなっ 1-3 化" 値き , 6 在き 如言 黄衣 彼か ~ まし 3 -0 念を作 と外流 を著し、 優; 更高 高さ 退" -5:-紫頻螺 阿辛 にここ 10 神道 とを 3 0) . 左き 端正り 伴先 0) を以ら 如果你 収 所言 6 1=

見きが 歌りるる 0 が 一事。 0)6 压 3 姓字と 那二 婆身 は は 雲が雨 云い 何に 集聚 0) L 如言 T と、谷のおのおの < 端だい正常 來 n にう 3 彼に問 カン 是か 0 時に摩 如是 15 て言い < 惠る 那な ~ は 婆、 < < 0 即蒙 , ち偈 汝摩ま 人心 0 樂視する 頭い 那二 を以 婆 て彼か これ 是かく 0 何分 0 一諸人等に報答 處 如是 き威の 0) 人と だ。 德 か 誰た 為な して言 す カジ 0 家い 見ると 0 種し 12 族ぞ。 る وي

別 0) 丈夫 夫の 知足を にして、 自らか 能站 < 覺悟 して 世に無な 便さ する 3 な

1015 維ら 漢善獨行と名く。 我今彼 0 為 8 1 第子で と為な 12 h 0

歌。 生。 133 煩惱 0) 海 1= 没溺し、一 困 書 寸 3 0) 3 1= て出い ---T 邊公 1= 到少 る能が 13

彼如 今為 8 1= 法师 U) 船 師心 を作り てい 既す 己に 自為 6 度と して 彼を C 度と 7} h と欲い した 03296

3

-0) ##" 開设 0) 能の 度者 1= 我侍 者。 と為 1) て後い を逐 7 -行中 <

彼常 世世世 間! 即行 に能 有 漏、虚とこと < 然と食 と悲と 除滅の を書く b 0 我能 弟子 無法 则方 0 黒き 亦言 破江 水 烈力

冊世世 閉な 0 0 最高 妙比雙 無な 何心 せ 1= 泥点 'n や勝上 となっ 将是 有影 b 2 なっ -得 供 h すっ 5,5

如言來 世世世 介: はよ 今出 现设 i 13 ナン 2 -投稿の 1= 親侍 L T 東 اللازة 1= 節が 3,2

HILT 間以 0) 是 0 如三 200 無地 1.5 郭言 は、 今日の 此 1= 來: 至 -13-1 ٤ 欲言 1. 1: 35 -37

0) 時等 如言 1= 天帝は 是 個" を説 0) 372 已多 る op るとこ 如是家 1) 11-领力 ると、 即なる 力意 洪清 至 0) 前生 身體の 1= 到以 は循ほ虚 1) 給言 ردر 必么 而是 一の衆 足のしゃう 歌 人 莊巌の は 如本公 如言 きとを 0) 是かく

11:2 是实 (1) 大意家 加了 法: 3 filli '-8 1= E A 进: 儿" 12-15 د, ... 0 1 . 新言: ifii L 各等 -51 -相為 111- = 1 11111 17 1) 116 使 作品 13 諸人 · • U) 此言 為 3 加置 1= 3 3 Hili 微等 V) 116= Wei. 巧な 海

果) 未み 有ち 死: を 何<sup>注</sup> b 得 议法 111-4 () 或は復っ 明字》 は 13 3 發心 11: 设 (2) 3 1= 1) 未來世 1. 94. Å pH 3 -或は復 語を記し 出家を 0) 呼り \_\_\_; 漏: 未來 LIJ. जरा 8 人中 0 1: 種は 于己 に、政は、 の 為 緣為 115 国い 然是乗中の 1) 緑を作 (4) 0 政が 如宗 す有ち 種は 9 急災陥 0 **b** 此二 」 といれる 图 5 U) 洪章の 来 河流 妙。 1 15 が が に を記し 中方 0) 種は 有ち 或は三婦は 子心 含果り b 给 因公 祭 - 10 或ないは 江 Suf 5 1 師佐及な 1111 作品 組ら 復 漢

衣太 TJ · h 已是 Ti. 3 酮芒 戏: b 茅 至是 0 時、世倉 10 6 17 受八 1 を持ち 彼小 る行 fuli " 0) 子、天主帝智 過ぎ 3 ره 11:5 獨自 入い 0 門為 b 程を 己なる 1 に進入し 行》 發遣し op かして . 食 即是 T を乞は 8 ちに 去さら 兵将 座等 で一部 迎 h 8 と欲ら きて 雜言 已に 門的 5 " し、 坐 0 一し給 家的 食さ 漸流 1= を乞 記した 2 0 E 6 2 彼か 北 0) 時を 大兵 の家い 至が 3 13 りんちつ 到江

b

55 1= 彼如 0 U) 二次 兵" His 大 婆い -. ... が住ら 1 17 m & 邊: \_: 1= 女有な 向影 15 , h / 1 ± 5 --- h を難だ 所に と名言 () 日をはり 17 3 一を波羅 1112 足を頂記し、却 1 名等

合して

否人を彼

THE 郛 記えず

11

法

720

廊·

明。

乘•

緣.

心

NE .

等。

乘·

-須。 是等 1110 (Srota-apinna) 加 き中 ·j.

如これるの義。 dagamin)。一古 32 7 供と認す 30 50 0 不过 0 0 预 随 果 DI る 即 (') 12 1: 0) 第 70 3 游 路 0 義 1 FIRE [4] 或 [4] 四 阿°往 す すっ 15 四 11 [15] ( CO: 那・來合し Sravakt THE O 之な 他 果 [13] 谷 初め 死とはすっ 2 がり 华 0 初めて聖者の法 サクリカ [ it 供 间 6. て後に得果す 1 145 0 果 110 得 大 2 Mil 派 60 天人 征 果 北 乘 15 为 [11] 4) 得

聚落 歸五 司: 爾· ・美味 を知い に聴 h の時と 須し を作な 何答 戒が 陀信 0) 日子さ 道果 b 在記 かっ 0) を乞ひ受け、 3 の具足せる す、「我、 計時 に何な 時き 30 世尊、彼の食を受け已りて、村よりせるなかからない。 教化 諸スを 憶艺 を 间如 提婆大婆羅 を證するを得 h ひ、 カコ 0 T 彼の二女、 L 3. 兵將品第 計以 15 作 カコ 自家が 苦ぞう ば、 す をか 知し 告、曾て彼の 種種の飲食を將 往告いる n 既に戒を得 1, 四 作す JII & 3000 し給は がに到れ 3 干三 佛はいの を知り to の下 他なり 50 年から りをは べる。」 彼\*\* る時、少 説はは b 已りり 彼等女は 已な b < 0) 大沙 時を T 彼かの を聞き 指し b 我能 而是 T て、 て、 觸 夫提婆に報じて言く、『乞 門に飲食を施すを許さ 8 して彼の提婆大婆維 大沙門の 是の時。 400 其の妻に話りて、是の如こ 43-食を彼 金本: 即ち佛の 3 法是 四山 中に満盛し、 二十重の の質相 0) 語 出で給 み。 法是 0) 此に來至 兵將大婆羅門 を説と 大沙門に対 今は 0 手より鉢器を取 を 諸見ん 見みをは 当 .3. 聖夫、我を將 給ま 以用て佛に奉 上し給へ b 0 30 施さ 門人 1112 AL 佛に隨ひ 少 是か

此

の言流

か

E

間き

き已り、

速疾が

に選べ

5

て、

んことを請

~

りの我、今、

薄腻

貧いん

| 暖困乏

るを専門

し、

間き

きとなり

-0

即なな

是なの

如言

370

んことを願い

へり。

今に

此三

至だり

分給ま

ふ説が

所を

聴け

0

耐い

否やを

つまびらか

雪か

T

我能 à

弄描

ne

世世

を欲 るや

求

世

1)

0

我加

て彼れ

1=

與か

T

世世事

を行せば、其れ

き言を作す、『昔、

大沙門の

8

優多

要頻螺

13

思し

香;

調音

1=

一方のかん

に住

すっ

酮·

の時も

世でなる

彼等

0)

心行所趣の結

使

已表

1=

破影

b

即多

時

0)

如言

説と

3

游

諸山

乳なり なりの < 0 義に 四 前 一部・十二 取 二は る。 因 綠·六 江順 後 序 波 11 0) 大

3. 二入とは六根・六境をい 即ち十二入・十八界なり。 界とは六 界入 11 根·六境·六 海 有 分 類 0 ひ、ナ

1)

好色さ

る。

T

= 3

五 叫· 11 作 0 課 か・

時 せ

今は 3 日素 3 h 1= 5 h 將 被: 世 = 共 随た -0) 0 脱し償ふ 去さ 提" 沙江 T 0) 婆大 安に報告 b 0 時を 3: 9 道 15 意(5) 婆羅門、 兵, 0 13 能力 -散 兵 將 後だ 所言 はず 大 物 川寺 婆 を に随っ h 别高 経門な 來 將い 120 1 此三 思惟る 0 真さの (1) 我が 唯言 11.1 即ち提婆婆羅 1),5 しきょり 然ら T 夫婦 順為 可能 彼か 13 -j. 0 二人は , < T 大流 0 は、 岩 我们 沙山 し記念 即ち兵将婆羅 門もに、 111 5 許ら 我れ 婆羅。 0) 6 に五百銭を借 為ため 150 足滿五 に共言 PH & 1= 13 食じま 更らに 0) へに悉く汝 111 5 理り 布兰 Ti 傳元 0 施せ 0) 邊に 货 錢人 な て他生 47-10 を典語 作な 記いた 0) 5 1 . す **b** よ 家公 0 是" 12 ^ 若ら り借や (= Ъ 得太 0) 彼所 入りり L 之記に 如三 んこ 我们 货 5 してい に到点 T 事を 言にか 能 6 汝んちのち \* b 0) < 作 T 持り以 俊江 已多 1 為た は 0 1) 可加 17. ば、 T 8 我的 1= 力を作 大" 此 即是 1= 償さな 汝是 便位 0) 3 到新 ち

を得さ 7. 礼 0 汝な 所要 0) 如言 < 身改 自ら力を 出い だし、 錢花 を覚 85 T 我に與 よう

面為 12 沙宝 言とい 研节 却。 小二 h 0) 時 典 1,2 佛きのけ 提" 1/2: . 孙二 邊心 安大婆羅, に往 已是 如言 1) 377 來 門意 -を前して 8 佛の所に 電視が 兵將 1.5 6 て 0)5 邊元 到: 12 欲問 < よ b 自意 0 0 -汝流 法意 T に依 0 宜意し 佛诗 と對面 6 < て五八百代 精好に飲食 L 錢 言語慰喩し、 を受じ を 収点 備辨べん 己を 7 t) 1 起居を問訊し . ししつ 自己 10) 身は 家、 即ち に 五治 記 ら自ら外に 1) -6 T , 林 共 1 5

0 五世 を受 3 0) 時 17 8 提婆大 給き ~ 2 を知り 八婆羅 6 是の b 己ない 門之 時 て、 世世 即其 红江 ちは , 些 佛門 にげ 黒ける よ 然とし 5 白を 起ち、 して T 受請 かく 佛き を造 -る三重 給ま 善 2 53 0 哉大徳、 啊~ にして、佛を節 の時と 沙門程 提婆大婆羅門、 して出り 唯指原 0 13 佛の默然として其 自己の家に至 < は 我や カラ 明な 日后

T

ち

h

3

0

7: 是二 0 時も 歯皮は 城口 州木や 吸於 内のか 四55 此き を針 陳し 一切。 mi 陜 3 三にな 0)-0) 老師、 飲食 b • 即なな 沙 出熟食 殿 佛とけ 備 す 避ん 0 できず 洪 E 形心 0) る 夜、悉く 0 t) 何を 1 長い 0) 時多 是性の Mil FI 提婆 して、 如言 大婆維 3 諸場味 是常 0) 門為 2 如 游江 き言え 即法 U ちに を作な 夜上 彼如 を 0) す、 過寸 夜 しに於て、 3 「大善沙門、 T 天小 多種な 家内を 0 甘な 美产

を知

h

13

はず

依意

食已

に辨べ

C

1:

1)

.

順出

11

<

12

我が

家也

1=

赴き給

が江北

自らか P. 手で 1 至い 酮 1) h T 111-4 名: 0) 介 和 去3 共产 明宇言 1 1 0 0 に食っ 提婆大 微妙清淨 家心 給: 世等 に 3 し給言 到: 0 . 沒羅門! 爾音 EE: 6 L 3 已是 かう 1= 0) 食 時 3 是の T 歌 時 提婆大學 稿: 联 1= 剑 子:: 11字; 0 3) 飲食 1-1= h 八婆羅門 提"。" 0 随た L U. 35 如馬 沙 درې 學持 T ば 佛に 13 に説法 44 " 9 0 して、 し給き 衣 佛を送れ 食 10 ななない し示 -1-0 著 佛言 17 何\* TH! 外 b L 116: を持し、 T 江北 0) 時 1111 なない 1 神 かり、 -5 提為 别了 0 <u>\$</u> がに俳の 以て . 清泛 湘流 歌 世尊 佛での に行 51.5 遇众 43-1 に連ぎ 些 きて、 になる L 23 已是 を銷 給言 h 彼か T 2-T 27 . 12 0) 提婆 見る 坐より起ち、 -T 唯意 시스 願: 婆維 3 b 13 C -< 坐し記 夫言 門為 婦二 0) 如5 自言 家 3 5 1=

12 洪 から \$ 500 mg 一大三 73 0 提婆 3 0 洪 妻。夫に報う 即は便 時 0 0 城市 に提婆 步 ち衣 0 は 心のあ を解 他\* 0) じて言い t きて一處 大温 6) 1-1 衣木 衣木 はく なを失べ 擾気 を借か 0 1= 『聖夫、 7 b 2 置ね , 73 著っけ を見る から 3 為二 地。 7 T 3) 佛に 即是 に知 0) 12 精除 便 故® 食 ره 20 5 でを不 ~ 心に Lo 5 T 時 1) 我が借い に、一賊有 大意に -佛を 13 愁情; < を供養 b -すっ 汝、今、何の 所 1) 所の表 時気に E: 0 忽言 6) 共 明言 T 0 1 1= 提供 佛皇 カコ 故る 水: 偷品 0)0 b 3 7 出" L 是か 佛 共产 T を知 をけ 0 T 0 送さ 衣木 如言 ジャ をから 5 < h 6 するい 煩に答う 給さ T 家

教化

兵將品

分

[74]

-1-

0

T

かいち を作作 復 -1 , -せ去き 我们 13 去さる 7) 以に他 る。我が + 6 0) がい Fi.S 明寺 なは貧い 百钱 提谈 知法 を介 なり 此二 h 何答 -用為 を 13 T 以 {!t:< 兵を為 3 2/3 11.1 1) 心地で -11-5 んの當に何気 汝は、 迷ら 問之 して (i) 15 --6 712 111:00 73 1) 1 1: 1. る衣木 -加三

1-5 我, 夫 乃言 世 00 h 1) 赤 至 ただ 0 FS h (1) -と欲い 何意 13:00 勿 h 0) 9,3 IL の一角で 明寺 张: 便气 例 の場合 して、 として 速に を放け 故意 4513 说 提() 1) 3 - 4 に明へて、「我、 亦言中意 -0 对5. 3 かり 117 忽然自らか THE STATE OF i)ij: 1= 洪 11人 Fit " il すった 連連に 自死し に他 6 6 1) べし。 第に 衣を 來たり T 13 1= 1:3 金 能 13 (是) て提婆 (7) 満个 求是 瓶 双上 3 13 何等 冰: 图: を見べ 0 -7. 6 25 0 己に得たり」と 礼 るい 0) 逻 , 借章 時 h T では、 放立 に彼の 即なった。 と欲い すし 3 0) 我是 にかっ 上海 第三第 る衣太 を見、彼、 復志 將も して 已に得べ L なととい 提婆、樹上に在 る所の -[ -含に向い 大に愁れ 8 [][] 地京 即表 も、恋く指こ 北下を視点 たり 金を見る 樹高 便は 333 n -35 1 1, -5. 1-0 1: るを、 然かる 犯 是歌 视 世紀 的 時に 化。 370 し、いち 3 T () b 1) 0) って、 7 如言 我、今、 て造に 提谈 に彼か 時 死 11 是の時、提婆、衣を將 < 陀林 がなった 地。 D の赤鍋 THE S 即ち大強い 提婆、婦 を掘り 0 0) HE 此言 好人 敗人 中に近 6 已に得べ 0 U) b 瓶行る T 更に復い 1165 T -明さ 内法 之前 り、大い 12 **训**: 0) を持ち b 見る 序記 0 我们 -6 衣心 埋多 10 その 夫に指示し 1 変を執 2) 共 则说: 巴 11113 樹の 共\*\*(0) 1 . 0) て家に入り に得り 3 0) 0) 松 Ē: 1:0 上 下点 1:3 F 15 處 を観示し、 心以為 1= 現に此 11. 6 1: 展 していは て、 1-13 0 70 金江流" を分除 是の IJ. --() 庭 . > 後 1.5 道の流 -6 (= 思上 70 Zi. るを見べ 在 - 4 更に一つな 600 怕。 林心 覆书 150 3 15 何是 U. 地等 樹。 に 重治 を作さ

1,

問と は 12 T 5 < はく 我能 而し して • 此言 -一居家 を得る 彼か 0 婚二 12 0 善者、 女员 **b** 共での 是の 汝荒 衣で変 時 何知 の得り を収り 提婆。 る所ぞう。 6 0 復志 所借の 妻に話り 彼如 處に向いたが 0 始 1) T ひて 言い 即便ち 13 < 共 === 0) 其の金を指 汝なの 主は 失へる所の 湿い 1 示し、 衣木 聖夫が に話かた りて

7

提婆、 して 将やう 彼か 如言 0) T 時も 倒する いは 提婆 大兵 加言 炭 Pi 我说 即太 0) 何答 即なな 作 再過 提婆 便道 時を 73 方 より 償ったな 将し こに話が 語 す h 兵以 三三過 を見せる 0 Ŧî. 提婆大婆羅門、 得\* 提出婆 百銭を 復為 h 1 將 元石か 山口 /: 13 と話か て言い を將 b 3 更らに て言い 我が = 語が 携り 手で 12 13 T 提览 を以為 重 b = 0 4 b 如き 8 江 7 ね 115 (, 言い 是の -7 提谈、 己の 我们 彼か 彼如 即ない は 報等 直沒 善業 1 だで言は 思惟え 我能 0 0). ち 前注 家公 金 兵將 に選え 金克 復: 0 1= 1= 仁治しゃ 滅 を作べ と為 内線光 汝、何 汝に「他 到少 2.0 に觸 1= 5 は 品点 兵將婆羅門 t す、「我、今、 ---力 0 il b h 0) (1) 共言 我は地よ 五百錢 ていい t 故に、 狂るぞ 0) 唱示 6) 我常 金藏 暖! は他 13 40 1 の邊に向な でいる をなか を示 此 よ b の金を得 獨是 我说 -此 しず 1) b に語か MEn すっ 自 此: T 0 ナこ は質っ に多な 金藏 100 ひて、 0) 我能 阿节 b 物 1= 許: T U) 價: 今以う ---を得 70 真金ん 0 時 6 此 U) 180 共き -3. 0 13 金 70 T 以 0) 12 を治と 七 -75 U) 兵等 汝行 得太 債に b .... 13 りつ るよう 将や il に選べ す。 ور کرد を償ぐ 金龙 S. め ALO 彼加 将さ -共产 T にし 金元 兵将い はなな وي 相言 ir 消食さ 'n h 承信し 金元 を作な 火的 とて 炭点 感ぎる 20 自家は 3 寸 復言 に非ち を見 すと せん 3 非的 ず :10 是一 到公 能力 (1) ずり 3. 0 問上 12 63 りりまかりま 13 0) h 婆羅 酮· E. ば 2 時。 巴 0 3 0) 復元 是常 b -18 是記 時と

是

とて・ (E) 1 4 事 117.00 ()() 报音 知 70 **到青**日 4E 1: b 15 提供 他の 見為 10 T 心 MIT! 10 0) 1 1= 已 心に飲み D.J. . 11212 1: -施" 3. b .= 25 到 7: foj \*-世尊默 提供 是かの 五元 6 E 6 3 11/1 めに -12-Ĉ1 下了 ルを釧り 0 iles ( 2 ₹ 3 12 100 を生じ、 四等 を買り 如夏 -0) 7) . 然として 1 3 知さ念を作す 供養 b -[ -111: 提婆很 い起ち、 の諸法相門 11 能 . 37 るこ -C 0) なっから 得と到論美言し、慰喩問訊 政 师。 -17-M: 生" 115 佛に白して 藏 、今、得たる所の 1. -地に彼い 佛を造る 、退、其の請を受け給 -5, 悉く 上意 沙湾 だだ (1 1/2 1 J 1 無く、人の 投れれ を記 書き 所言 3 0) 1) ( ... 功德 と無い きが 三重 Mi. 25 115 大沙門に食を布施せる [1] 0 0) カル il こさく にして、 能量( 1 1/11 我能 (11) 金 (1) は今日、 果台银 10 Ł AME to か た . 此= 漫 後に 助する無し。 狱 1) 乃至、食 を見べ Mi's 7'2 -10 15 12 11;" 金蔵は、悉く 解退し 事 13 13 し、種種に説 ないに JF: 巴 是の時、提婆 ( 力: 計に及 體 って、情に 故 13 儿一 (大沙門、 唯是 して選り、 山 (= 1-1 便出 汝、疑を作す を信じ 通(流) 是一 て、二十重の我見の山 CK () を以て、 Z-01 | 3 | 17| 7 | 3 | 7 | 7 | 7 当人 U 大沙 復為 き出 して、 出海 此を放 彼等 自《家》 施し , 我" 1: たの如言 が明日更に 汉1. 1) 1, 自ら影響 . 他るな あ心行記 دزد 0) 3. 12 0) 默次 かって一個 提低 至い つり (1) 作品に 英へ、 然とし 当人によ īlīi . 6 公に食. 出意 .... -3 大功德根 已後 性品 13 の国縁の T 安にに 宋》 しし。是の を却け、 -沙 能 ひて 0) . 录:施 城。 11:" 1= はず。後、 -, 内! - \ 汝に 45 基 PALL I 0) 食せよう 0) を生む 75 0113 0113 4 - -故に、此の根 便吃 13 1 配を受け給 即是 街点 7.5 是の如き頃 11/2 共 時、兵 供能 に二人・ 小 色 るなりこ 15. 須加 1; 1 切点 るっと け給 fif"

洹をんくり to 證得す 0 彼等等 既で 1= 法是 0) 實で 相等 を見 已能 h • 卽な ちは 三島 3 受け . 五三 戒がい を奉 持ち す。 爾辛 0) 時を 世等に は

り起ち、意に隨ひて行き給ふ。

復 野の 羅5 羅ら HU 即太 得心 1= 即即为 丘、 門為 The h 及な 72 ちは 城や 佛とけ 此二 は 何先 1= 1: 3 25 告っ 0 事? 0 0 0 告がり 賢劫 戒な 業 更意 等 所な 何答 げ を受 T 1= 1- 5 な 0 佛 警願 諸北北 中等 過 言が 当かし 業 何等 当日な 作 阳波 業 まは 0 35 b L 売しよ 压、 有る 78h 是二 業 作 何答 1 T 10 1 等6 洪老 所以 満る 佛はとけ 38 0 h 0 カコ L ひ . 時 業 72 カコ T . -心に 鹿を野や 亦 造っ 所是 生と 今んせ 十號具 0 智 בנל 汝公 来し 中方ちち b カコ 1= 現だが 最が 苑を 生 T 作 貧ん 業 疑 諸比比 到いた 文夫 ひが 布 中多 , 窮 L 10 足七 h \_\_\_\_ 施世 有が 先き Tto 压、 造っ 1= 1= 1 色なり 一萬歳 を行って と成な 居 1 業: 今か b L h 給ま よ。 在が 0 貧多 を造べ T 已なり T せず 何等 し給は b • な L 若ら b . じ、 還是 T b 1 b 0 山神 即な 後ち ~ 楽し 3 38 已是 . 日子さ 共ら 佛とける 生をう 卒ちま 命や に富さ 是: b かっ h 諮し 1= 7)3 1= 終 0 名等 迦" T 0) h 問ん 相為 開か 大智 果公 000 面音 17 . 20 h といい 問と L 時 化 T T -に富い 報等 此 0 佛言 T ひ 過去 3 を得、 +11-2 0) して言い 言い 4 果報 心 已表 1= 8 ば、 は 心に是の 還 - 4 無情 0 出い 3 < は 如然 業 法是 T 旦太 30 今應 5 \* 3 彼か 給 と為な 得入 干化 1= 輸光 億智 0) 願。 善 ~ L 0 にあ 多 邊人 す 彼か b 復意 時 博ん T 18 3 語き 0 0 善光 是か 北かな 0) 1= じ、 にか 至点 號が 諸は 諸比比 道方 佛 世世 提ば 0 せ h 比 聽き 尊允 生や L 如言 0)17 婆 1= 6 大" 住等 丘 < 37 邊心 死台 T 丘 1 36 婆羅 是か 迦か 知し ぞ にがた 彼が 世 1. 諸の 0) 人人人 迦菜 薬 0 岸記 82 0 0 有が 提点 門為 9 8 を度と りてする 多,t: 爾· 聖 如言 遊婆大 如言 1 我的 彼か b 陀だ 法言 . 0) < 來 還; 年音 0 面多 時書 語が 70-婆羅 佛言 提" 念的 0) 伽办 證。 h 0)17 法是 彼か 此 婆 聖や 及艺 佛に 2 度と 日を せう 大災 法是 邊人 疃 1= 門な CK 0) 0) 阿多 b る 往为 波は 种品 38 圣二 0

教化

我们 なり SIN 17 1 で得れ 命の 12 C 11/2 浙· 彼か 135 1 15 此 ナニ 加速也 (1) 17 を行せ はこ 111-11 1) 介: 復志 便 佛を 明; れる過言 1-100 37 他活 去 彼如 第" 1; 遇: 版 13 2 45 -3. 5 1= 0) -3. 1h 311.5 時等 為二 便多 2 を得て 1 婆塞とは、 作 () こしたか 3 布"施" 1 -17-命終に乞願 3 别; を行せ -0 所言 か 0)0 釋に 是 今小 迦如 業 0) 17 ななり 介:0 3. 0) はい 给 ·尼·多陀 し、我に 此二 線上 1) 60 L 0) な b 提婆婆羅 を以ら 17 1 0 1-1-音い Sof " って、今、 値き 伽小 13 汝等 13 應 < んこ 門人 8 [in] 5 当 貧の 羅。 是 とを \$2 1= 順・二龍三 75 0) 知 報を得る 温度さつ 願為 b 13 0 ~ ~ そは 6 1 0 1: 佛 彼 3 是: 制章 FE 0) () 水: 0) 因緣允 11-6 用等 用字言 云 跳; に於て 言なり。 1-U) -1-かを以て、 ال: 1 記。 0) 彼如 三語 0) E 肝 今点 を受 Dir. 原道: 行三 Ti. 0 はく 我に値 规言 百 13 45 Ti. を受 () ff.

に須り に元代 30 此次 31/2 : 577 5 6 : lib 111 6 11. 部。3 (こ 食 佛二 我们 0 ながってい 法。 に食 -知 I't. 3 で布 1= 0) ~ 进门 图 TH! 我点 1-1= 施世 1= [6] 4 -13-布 共幸 何者をかれ 施\* ان ò 0) C' 忠人を 施言 -13-是一 沙 1) 敬希 更多 () 0 名けて 我是 四次 17 京なら 71 1: 今に 10 () 1, 现代 心直 以為 カラ 無等提供 1 7 如言 111-4 生 3 < 0) 等 -500 TH! 7; 業 i, ~ 111-4 し、當為 ho を成じ 0) 為古 報言 報言 -3-. 5 企 に是常 を得り 得た 2 我们 を得り 是な 世記 3. 0) 13 如意 7 -るや、 2 六年苦行 12 3 1) 功: Ĵ 初德果 是 (0) 學介 ~ 12 寺没ち 故意 彼 せし 1-に汝等諸 を得 時 -我能 们 1 1 10 N3 1 J 施" In In して ---北 U) 提婆、 7 丘 0 13 己さ 應: TI:

を受 111-" 37 自含 諸法 50 沙江 (i) 湖台 F 1 5 · 1= 入い 國語 7 る。 0 優多 北多 州门 DE 15 聚為 1= 変い 至 汝等 L d 洪 0) 1 15 EL. 八言 八有" 1) 程生?

7

13,

172

害、

更多

<

3

70

1)

此

Iī:

1=

0)

如言

(

-3-

1:

U)

0 螺 ~ 爾を 紫髻弟子 0 時等 们为 h 彼れない 人是 匠とう 世华人 を領して、首た 0 居 喜新 為 此 合して千人有りて、 L 己なら す b . る有る 0 導と為り ば、 如言 き念を作 1) り導 第版 應さ 72 り、最も前に に次第 -5 bo は所謂、 し給ま 彼の兄弟に隨ひ、仙法を修學す 第三を名けて に廣く多人を化 ふ。『我、今、先づ一箇 に在りて行く。 優少類 螺迦 = すべ 一葉、五百の螺髻弟子を教授し、 第二を名 しる 薬と為す。 の得通 是の時 け て、 の人を教化 可。(1),多数 彼法 那提迦葉と為す。 二百の螺髻弟子を領して、 蝶 珠梁落 其をして数喜 仙艺 法を修學して、 0) 中に、三螺 しせし

首の ME : 0 導行 伽陀図に 時き 世等、是の如き念を爲し給 遍流 0 彼處の 内外一切の人民、並に謂 小小小 此 0 優3 健実頻県 ひてい 螺 迦か 13 東江 1 には、 「って 洪 36 0) 

Uruvilva-kasyapa

Gaya-kāšyepa

Nadī-kāsyapa

b

b .

已成 を以ら 是記 は阿の T 維多 בולי T' 漢が に多人の、 な り」と。 と爲すぞ。彼の行はこれ 我、今、先づ彼の 其の教法を 受くる有い 何先 優婆頻螺迦葉を化 ぞう るべし 念に 已りて 3 佛とけ 即指 し、 復 ち彼等は唯苦行 训 思念し給 なし て数 喜か E. を用て算 3 せし < む ~ 此元 し 3 等 彼就 諸は 仙花 数喜し 共の次が 1200

ちは 染を領するを以 T 正 と為な 3 龙 知し 2 0

業三兄弟品第四十

四の上

0 時書 . 世等 本形相を 隠れし、 即便ち 苦行の身を化作し、 頭上に髪を結び、 螺ぎも で冠と為し、

38 عزاز T 柳色 た 们太 373 5 念を作 今日ち 便言 7: 小学 1/2 時代す と欲すっ 安門 1111 神道: かま 1= Tin 12 北言 ---111-45 13 1 0 FI, 何より 介於 3 用于" 700 1) - " () L と道い 15 TE5 1,112 150 た 0 0) ナこ 此 1:0 D ò 打力 11.5 1) 6 からま 0) いたか . 我等 . 月 土 12 1) 大沙 . 或ない 那言 Me 彼常 住等 .2.0 753 來記 或され 時を 種は 婆子 なっ -5 1115 1 b PIII & 50 前除 水等 ってい 7,2 は大に威神 我能 を化け 山 12 足さ 間の 此: 世分え U) し、身に 双色 72 U) 逃 近に 供货 岩し 清学 6 池台 11=3 -神通 . -50 仙等 を対応 il 以らて 選を 先言に 打多 はか 如這 3 打多 袈裟 以為 t) に、(先に) अट्ट 6 具せん」 神通 漂きた 化衆を 知ら -12 T . 変染色の 成る 以為 大に威徳 徒 最初に 150 13 1= T 擬する有 掛ち 直覧 見為 8 彼か 1= 衣を 尾が 已言 為 當に預め設け置 世等、既に一切諸仙 U) 先せづ 相談 1= 優5 6 L 有 告知 著し給 水行 , 入りり 退る 給き 5 出党 悉と b 頻い . . 30 し給き せざ 然し 0 T 蝶6 叉荒 0 排状整理 ででなって 2 21 訓动 3 ~ で見、 ことは る神通 0 復志 1/23 2. < 0) 汝等 獨立 きっとん 未 進生 点とさ ~ カジ がだ阿羅 是 谷谷のおの を聞き 2)3 ريد , 何ぞ先に使を遺はし、 23: 心に順樂 b 3 0) 法是 時 L すり < 漢架 て住う 彼等 處と -7. 5 優多 1 . 识 1) 退 し給き 或る 18 0 门山 利後ひ 100 是の 安頻螺 告っけ 得. はか 1= 到等 と生じ、悉く佛 重く 雙無 す 場也" -31 故に汝 0 7 走言 0 12 Ĩ, 東 是記 110 以 我" 地等 T 13 1= から \_ 是なの 席等 如言 彼か 我品 < 8 2

汉清

100

意に何處所

に坐起:

配公 图

-3

るだ

築る給金

が

0

此

れこ

0)

This

応え

此二

16

こか

草堂を、

低点

1-

退

气

岩。

信息

我曾

住等

に

を

頭貨

楽す

~

<

んば、仁

U)

須:

0

所当

にか

随岩

Ch 21

111 3

供《

给

--

0

明寺

便多

北百

频泛

361120 -

0

即ち帰に

白龙

して

11%

20

-

遊太い

沙や

門元

仁心

は今、

何号

1:

6

北言

重

16

3

0)

なり 速ない

했

1

5

コム

彼か 取 b 爾 0 0) 1) 1113 川宇を 給ま 1 除出 汝太 ~ · 優3 3 0 座: ~~ 岩 是: 那な 切点 频流 0 婆 螺6 際に 0) 語言 諸弟 訓》 沙 を作な 葉! 身的 -5. 子儿 1= 一心に 題と 等5 能 已をはる 弟子 ( > せら 草さ 敬 را ا 有多 応え 正的 3 を ナナラ h 佛とけ 0 3 3 積け 印字 先舊 和 4 優5 は 3 北る 是次 を見る に下痢" 頻 0 我品 蝶6 如是 迦か 不管 37 汝なのな 0 葉\* 念を作った 病を 1= 火神 な 告げ 出るれ 3 を順ん 世 3 て. ^ b . 然が -念元 病であるが 祀し 是な す 此 0 を以って 0 る 驅に造れ 如き言を作 處は 鹿舎は一切の螺髻の 所以 して出い たい人り 0) 故る に、 T って安居 給な 養之 2 め もて 72 せ b 善 為た 草等 h 0 と欲ら めに 庵が 53 是の を稼ぜ 哉\*\* 造ら す 時 迦"

大毒龍 拾す 3 0 T 云い T 身を 0) 何为 念を 700 受け 我的 0 身體に 作" から 0 L 玩 恵まる /E 5 已 10 礼 得為 0 已是 . 翔" 即便 彼い等 を見る T 彼如 t, から T 命終 是於 0 1 草堂内 我な 0) 如是 43.0 3)3 驅《 6 1= 0 造け (1) 命終し 在5 216 6 1= T 出少 仰為 L 已をはり 或ない 4 3 20 報等 人有 て後、 せき 顾p んう は b 即ち是 T < 時に彼か **邓斯** は 我们 to (1) 或なな 命かのち 如豆 0) 思力

17 如 段 る 20 21 10 2 汝 额 其意、「 1. せず、 若 推 ふこ 7 不 院产 あ K U 些 能 不 た 草 見 見 敬 敬 中に入 M 重 重 II 4 後

寄生も 1= かっ b 火 時と 0) 3 南 能 0 h 依 爾芒 T 和風 深: 0) 時 3 1: 供養 9 偃5 1 背祭しる 波; 20 頻螺 あ 12 殺公 が沙葉が 0) 7.3-みる 3 12 是なの 370 是の念を作 如き念 是一の 因は を 作すす を以って 已なり . 8 即ち火神を以て、彼の 何だの 彼か 0) 對は 堂" 上は即ち か b T ら空にして、 カコ 0 能 草堂に安置 < 毒能 -人なの を伏さ 住す し、恒 でする 少 h ること無な 0 常的 に如い 8

调音 但是 0) 時 0) 草等堂等 優 班る 好! 1= はい 迦学 薬 大極悪嚴熾龍王有りて、彼の中ないこくかくこんしりゅうかっち 即なな の佛に白 T 3 0 ぎ大い 下に住居 沙門 す。 -我们 其の龍 質。 は大神通力有 少 0 亦是 h 此 0 草堂 悪毒有 を情 9 30

1=

1=

h

T

世

b

359

三兄弟品第四

十四の上

北京 行为 () . . . . . 此為 1 仁な 12 信意 3 0) 三人 5 0 亦我ない 12 ぜん

m): 被荒 彼言 11.5 入 我! 0 彼" 13 1,71 = 0) 我 便为 - " 任芸 今一大海此行 H.jr. -0) しる常 迦葉に 1 亦計 业。 堂は本京 を見か 2 判り、 一毛をも +11-せし、 WILL. 1 に方便 道。 11: 12 ~ 再過 ( , L 担ける はない 亦 て 計: 投稿 i) - 3 (1) 12 (D) 17 をなして、信せら 7 して迦 迦が東京 彼を重 からかく Mil -三度吸激して 第する 能 徒 猛悪民域な 5 の久しく 13 東: 根据 す。況んや一龍をやの 、「仁者迦菜、若し一切の んせず。我、 15 1: 7: 行行か T b 115 . て未だ已み給 其; -[ 1) ごく 彼の堂を重ん 0 117 礼 に之を指て 现的人 L 河. も, 投かか る英か は仁弁に及び我が 相信 , 、人の能く入る 意、仁の、火堂 r . 13 汝者し前せず 仁者 する英かれる il b ざるを以て、即ち帰に白して言さし、 L たり。 悲記行り、 沙菜, 若し 但、汝、 少 , 其は終に我を損害す 心に疑にずば、常に意に、間 の為な 信等 なさた 残れ 彼を敬重せ 1 - (-意に可ならば、 1) 1= JIE-4 0) 語法を作 Mil 党に消失 7 12. II, る (性) (は 所第二八人 但靠當。 世" 3 て仕する 根 13 一直大沙 自ら常 1 N: " 何多 天沙 是

C) 彼での 堂の事能、外に出でて食を求見的 かず、一切 内部の 怖型を除拾 んが改造 1: 身毛紧 虚虚を経歴し、他き世々で処況し、火党 そ同定し Mil

神

0)

時

世往、迪莱

(1)

ED!

mrs.

を続く

を得り

l,

で、手に

自会を一

也。

111 0

治

は持して

火品で

に入り出り

きて

個言

伽雪

73

収

b

1

験だのみ

7

[14]

職.

作

以て草

上に釧

3.

加りして

· 倫加

0)

. 1:

(-

生(

がにし

正念

して動

41

L

1 -

すい

般然とし

1

草う堂う し給ま 増長を すっ に入い して 20 如言 形然として、 來 佛及び毒龍、 遙に如來 更に 何などと は、 八か有りて、 順か 6 是なの 0 猛やうく 大火聚 火堂內 各猛火を放 如言 忽ち我がか 炎を放つ。 きっきん の如し。 味に坐し、身、 坐し給 如來、爾 堂に入れるる。其 がてば、 爾の時、 2-かを見い 是 の時 0 世尊、復、 見み 時、 元をは、 烟をか 亦、是のこ りて其の 0) 0) 意に 放法 堂に、巌娥 からい 是の如く念じ給 治さ 1= 心に是のに 如き火光 悪にみ 3 0 爾を , 75 即なる 0) る猛災あ 時も 如き念を作す、「 味に入り 毒害 3 彼か 我は今、 を典 0) 90 龍りっち 猛炎を以 身かよ 是の て、 我り 烟を 日言 是の如き神通 り大火を出だ カジ 1= 身為 T 烟卷 已是 故に、 を出た 追話活

共产 を作 O) 皮肉筋骨 し、神通 を作 を焼きて、悉く し已りて、 彼如 がき 龍王の め蓋さしむ、 命根を害する英 ~" 1 丽· 0 日子さ 3 1. し。但等 世館 . 即ち是 借し

【五】形。あか。

赤白 黒色 分点 0 を然え違い 如言 き神通 黑色な 緩化 1) 0 む。 を作 出だし 是の如くし記已りて、又復、 し 神通 己なて、唯た を以う ての故に、 一ちじた 地で を照ら 彼かの 語じか 身 して、 よ 王克 をして、命を傷害せ 1) 諸種 彼の龍に明示 神雑色の 光がなかっ じざらし を出り 2 だし給 め , 但是 30 所謂 其言 の餘 0

江;= 0) かに 是なの 0) 我说 時 ふと と 等師 如言 き念言 徒 13 0) 頻製 20 好的 沙 螺 る言語語 作す、 迦" 彼 0) 火堂を見て、亦、大に懊惱 順為 3 双 0) 肝あ 6 祭祀火堂を去 時あ ごり しを以て 此 の大意 12 八沙門は、 遠 h 7/3 -7 i, 時に彼が -4-0 今は 自除の一切の諸摩那婆 造らたか 時に の歌 党等 焼害せらる に一摩那婆有 門に大猛炎 炎を出い () 惜を む 行るか るを見り 名等 17 名を称 . 阿經濟 見みをよ む 祇 To 1) 梨り

姓とい彼 が出 .1 0) 言い 胜 正火 ( ) 熟 治: 域。 1: ٤)، -< D () (住) 水流 1:13 -13 Wii-此の潜正 を特 世的 造"吃" 己のて、水を将て 13 流 29 ران 3 るの投等情 り、からひまた 那部行路に持ち、計 版 ( ) ) [ ] [ ] 相代 "那婆" 即 11.12 = -31 , 100 、き大沙門 此器也是沒 行法 樹.: 0 17 .v さて切け 次二 力は 1/2 位 1115 13 を減り 进步 U 11 11 3 、汝等、汝等、法 という 12.13 ( -: ]-等、汝等、速に来れ、速に 迦" 温。 i 0 ·Ľ IIC. 速流疾流 提問 りと言 と欲ら はなり 7/28 になる 不足(細という に沈じ - 7\_\_ . 7 0) 党が រីពិទី: 走り楽しる計 二二 11 一一 U, 25 () に、彼少 · 客門 - FS 3 () で住り - 10 (1) 心本には沙門県 12 1/12 .. 1) 1) [] [2] 時、後等語序 连に聚なっ此の大沙叫《日禮池理(北川山市本) じ、一邊に 1)[[4 火炎 5.6 元 (1) 元 () ていない . . 其是合法。 質の時、 0 -11 12 世" 70 小沙漠 (E" -150 1) 1: 11 () 14 11 农; 12 nil. 是一 I'La 1 0) 11 火訓 诗: 11 1 を問う 近さに < 1115 1 波上 温与相比 大意 (1) " 1127 à pli. L:

7/1/2 態似 . 記され 個 331 3. -以らて 佛を哭して 17

明年. ( ; ( 场: 场: U) 身、頭髪は梅だ青く 力, ()

上に同意 U/) 時、更に一座那 1.15 IF. 7: る眼な 遊· 有<sup>5</sup> 0 过程 6 した 悲哀し الله いいいきを被り -[ 信を哭泣 T 日月月 の行 個い を記さ 3 如三

115.5 MA: たう , 加上。 FIL 入中の 今毒龍の火に身を焼かる」。

此

00

4:4

地に追う

15

かりし

爾。 0) 更に一摩耶婆有 還たまた 悲哀な して 佛を哭泣 を説と

『三十二相莊嚴の體、 自ら解脱を得て能 ( 他をも 脱言

を 能なく 伏して身を寄せ ざりしを、 今毒龍の 毒火を被りて減す」

爾芒 0) 時。 更に一摩那婆有 h 還復、悲哀して佛を哭泣 **傷を説きて言はく、** 

一支節 長短正等の身、甘蔗諸王種増益して、

爾を 體 0 時も は閻浮檀金柱の 更に一摩那婆有 如かり り、還復、 しを、今毒龍 悲哀して佛を哭泣 のかり 焚く 所と為な 個を説きて言はく、 3

柔頼にして大吉利なりしを、 は摩を聞きて心に歡喜し、布施持戒の最福田、 嗚呼今龍火に殺

一諸仙だ

時 優婁頻螺迦葉も。亦、 変かって 集聚し、彼か の火堂を去る遠からずして立ち され 8D

0

占せよ。其の 摩那婆有 6 , 大沙門の生宿の中を看 來りて優婁頻螺迦葉 たに、是のこ るに、更に諸徐 如き言 を作す、『和上、彼の大沙門を、一過 の悪星の犯觸する 所と為な 6 -3. ं て住う され して試 犯が 3 礼 ば、

す。

0) 時き カコ 是 優 場 0) 沙や 門為 頭 の生宿に過 即便 32 3 25 仰急 いで度客の星 を贈己り 選な 彼の摩那 加婆に告げっ けて言はく、

に知 3 ~ L 此 0 大沙門は鬼宿日 の生なり。 彼の鬼宿 は除星 の温觸す る所と為らず · 汝 茶

業三兄弟品第四

十四

0)

上

ること無きなり」。

今、龍と共に角閣決勝の默なり。 摩那婆に謂ふ、「此の大沙門の星は甚だ快明なり。我が所見の如くんば、\*\*\* 此の相、必定してこれ大沙門の

決して彼の龍を降さんこと、疑行んば、星宿の相貌や、大沙門が、

## 訓" 三兄弟品第 世上 UGL 0 415

火 光を見る 阿· 0 是の個 ず . 毒龍 見る を説と りて 火部 新く指りこ の堂を見 て佛の所に向ひ、 3 1= 四面一時に 佛で 洞等 然機 所常 125 盛っ 至り已りて 13 1 0 唯た 如是 既使ち身を踊らし 所 시스 0) 處の 孙 して佛鉢中に 寂静 T

人百千億萬 蔵、一心に此の 火神を 祭記 73

の輩の順を 断 じ去ること、今の勝世尊の忍辱に如 1 にすっ

0) 天人世界の の内に、唯た 111-4 世尊大丈夫の み有が b

個者 順志 時 心の重病 世级 彼がの 13 夜を過 る る諸に、 さて後、 世世世 行 は能 明の清旦に至 < 忍に原 0) 藥 大を 奥ちた 35.5

から 业 6 思想 訓" 0 30 薬所 火 死して、以 1.145 土の處に至し 流山 に入い る能が 7 6 到於 汝輩諸梵 13 3" h しりて る所の 志等に示 即ち彼の迦葉 3 0) 0 此 に即ち是の彼れ 而。し に告げ り、手に鉢 て個が 有5 T りて説 一言は を我が 12 学げ、 く、『仁者迦 威火 へを以て、 毒能 葉、此. を将っち 其の毒火を滅 13 これ 毒龍、汝等 9 し、 優5

する

迦薬三兄弟品第 四十四 0) 113

時為 U) 夜分号 1= 過「 3, -111-15 你是 水: 6 C 迦常 U) 所とにあ 毛 6

1 1 基准 を経り () て示し、 手で に 学: (+ --彼 0 前二 15 安置 著 け DB

「仁者迦 ら南手を 螺鸟 大览 竹-如豆 0 道" 3 沙。 薬: 心に する英 時に 11. H 5 じり 事 の如。 0) 事: 龍島の 彼のの 念ず 以 前山 門に近る 優" 7 L カコ 何の故意 頭を祭 赤龍。 il 9 2 ナノ: 所を知 其での 大德沙門、我 -0) 領域の東、是 15 に身を縮め 面を 九頭 げて (3) の時 b 0) 施獲す。 故意 己が 0 大派 知し に 世等 過に でで、投る。 1) 0 S Mis 1: 共きを 如豆 で、動き例質が 0 できたな作 酮t b 是の如う如う を引き 13 T 即便 T 時く 九 たと欲す きつ 1 1 7 115" ( 供食 -1. -ナ 1= 雑言 かって を以う 0) ·F. 入ら 0 , 時、備門 優襲頻蝶 1 13 に対し ع ال T 彼の を見い するい () 2 人樣也 8 迦"菜" 優進 所言の しと 彼" 汝、心に 心に驚怖を生じ、却い 迦か に語か 頻似のんち 薬 金七 為 13. 迦学 螺迦葉 0). す 1) -身に 型るるや」。 Solo Solo て言った に告げて言まはく、 自じ 然人 1= 1 まはく、 大意 告げ 丽芒 向影 1= 沙方 13 優う 0) って、是 要 1115 h 用等! 迦葉根 2-5 购" 111-U) 11:3 欲馬 ()[ 7 の如き言を作 迎菜" 17" -7 , 1-彼. 11 0 人小 . 仁者迦葉、 -[ 編書 制: AL 0) 0) 便う 逃入 0) t) 66 少频 / と答言 かいく て住る 時是 (= 展の L 8 優5 螺 給言 場類が 是次 迦" S.

「我昨夜來被を致化せり、其以更に他を恐怖する能はず、

假し使 12 天 し今にん 地でに を監 删器 倒 3 2 んと欲する 大心地 破碎 して 世代 Mea 連長の に終に 加了 111:3 < 0) 法是 t) 有る ること無け

須じ 前づる は本度 0 安? さるい 移歴すとも 9 常に に終に妄語 せずる

て彼か 安在が を得 如言 し給き るこ を す 3 0 0) 生とじ、 時も 鍵で 神光 る ٤. 力。 30 カコ 山水 0) 度場類似 間に安置 火 是の 我们 即意ち 酮· の今い を設 の時も 佛に白ま 時と 螺 迦か けて、 0 如言 優。 しぬる 佛は して言を < 彼か 是かく 频光 73 彼の迦か 0 螺 5 0 爾やの 毒龍の毒で 迎葉、 ずり 如言 さく、『大徳沙門、願 き念を作す、 時 薬な 爾を 1= 即ち佛に自 告げて言 優少頻螺 惡 時 な るなはくい 世尊、彼の立 螺迦葉、佛の、是の神通を示 此: まはく、『仁者迦 0) たを減ら 大沙門は大威神力あり、 て言 は 事龍を収 난 < b. さく、『大徳沙門、 は恒に此に住し給へ。 共 連葉、 の事然 5 發造な 彼か 0 b 赤龍 と雖も、 現し給ふを見已 て彼か 彼かの 大智 をう に功能 我當 毒龍の の大い 我的 而か 海外外 に常に請 は、 B 看" では、一個である は阿羅 今に 5 已に造し 乃流 山龙 何處 ち是から がんくの 心 開けん 1= 15 1=

食き 30 供奉す 10 しる 爾での 時 世等 默然として彼の優隻頻螺迦葉等 優歩頻螺迦 に告げて、是の如 請ぶ を受け き言を作し 72 ま 2

**泇**" 或る 葉" はい 復志 若し 師し 汝等辈、 有あ 5 是の如き説を作 能 < 時節 1= 依 す、 h て、 明はよけ 我に食時 で出げなど 楽さ ば、 是の如 < ば、 則ち我仁者の請を受け たまふ、「仁人

ん」。時に迦葉、言さく、「我等當に告ぐべし」と」

爾の時、色界淨居の諸天、即ち偈を説きて言さく、

『これ是の大慈世尊の力、善く能く大毒龍を降伏したまふ。

迦 0) 火 に引い ~ ナこ る 有为 3 0 る精や 加 門力は當 に減っ す べし。

爾芒 0 時 世尊意 彼のの 優5 ガンる 要頻螺 迦 薬 0) 邊よ 1) 食 長を受け記り b. 漸流 に行 3 優場頻螺切螺り 迦 薬 0 處 3

兄弟

nn

给

PU

4

Pol

0

1 1

b カコ 111 121 b 人信沙門、 of an 1. (1) 03 3 (1) 01: (1:3 HE 15 10 to 40 135 1 11" 41 14 0); 便业 MI. 食 て一点の 光 1, 0) 际中 帰に向いて 机. 明常 14-州东 7335 (1) 1 道薬、彼 所に 出法 天 10 至於 住し、低頭合掌し 5 向其 h 明本企 夜中华 77 ٤ (1) L L す。 111 2 に於て / 10 · らしきくいち 從 11 所 飯問 を過ぎて後、是に 尼二 食師具 に到り 低温 北北 (小路) 正好 て、 6 1115 頂。 巴語 0) L 恭敬立住 林村 01 し、低火災 小枝 7, " Ū 未だ。常には 1/2: 30 03. を照ら 佛: 所: 1115= 1. 足を頂 はすること、譬べいない。 0) 1= to て、 河に 加] 17.5 せず、昨夜 ( し、い 世別に下 傷言 所言 大炭光を出 合学 大沙 スば火 后 重片 しって [III] 5 U) () 1 164 B 14: 0) 期指 31 E11: 後に 人三 0) 30000 して だり 15 -かからずや 大助光を W. -尼迦 (1) 0 (2) MI 21 一、到: 光: を: oll h ÉI: 11:2 过" 1) 7( 10 1. T. .[ --11: () P. 111 Bill せる 1 1 1 (E) 13. 1 500 1 0 du i 1 11

治· 門 57 2150 0) 河流 Shind. 051 DI 薬所 威" 大語 AN: 1 107 . ... 1, 1 吸力 (EF K 1) FORE 天法 他 0 25 , 11" 法 應: 0 121 世" 10 0 野い 身高 至為 , E より 大言に 11111 h 11/-4 饭食上記已 ARE THE 但語 15 成山 i 131 上微 11 117 21 1.5 fail " 15 ò , 5 11 の光明 歴漢果 75: なり 5 < 1 , 19 後: · 走: 7,2 - 1 大天 仁法 705 10 迎清 他" 3 U 211.11 王行6 で 後の 5 時、優襲類螺曲業、心に是 712" U 林沿内部 报" F. 1124 的 () 音: 四人は、 今日 396.0 1= して、 in in 0) in l D てはは 7). = 11. 5 2: 1-10 ( 行と、寂寞に 彼の特を国 迎了 145 人工 1= 領" 加量 iti" 1, , 1 法 住 111-4 31 し給 • 州 1 即是 -8-せん 10 01 

火いなり 0 • 到 大焰 h 已多 光 5 って佛言 を出い すが如う 世尊 0 足を頂禮し、却いて一面に住し、 < にし して、前に 四し 天正元 工身に倍勝し 十指掌 明照題は 事を合し、 赫かく 比り 佛に向 を爲すべ ひて立た カニ 5 つのいい ず ば

天人 猛焰にして四天の光になるちまん む。 き念を作す、『此 時 主は 1= 工帝釋、 『大徳沙門、 威力は然りと雖も、而 0 身より 時 來りて我が 優婁頻螺迦葉、 り最勝の 食時已に の大沙門は、大に威德有 大光明を出し、 邊に到れ 倍せり」つ 至り、 彼かの も着な 夜を過 るは、法を聴き 爾を は阿羅漢果を得 飯食辨 來記到 時、佛、彼の 地ぎ已りて、 辨具す。 b し已りて頂禮し、 、乃ち帝釋をして其 カコ 未だ審にせず、 h ること、 と欲せ 佛にとけ 迦か 葉に告げて言い 所に往詣し、佛所に到 我かの るが 十指掌を合し、一面に向ひて立ち、 今い 故の なり」。是の の邊に來詣して、 昨夜の 如えく り』。是の時、優婁頻螺迦葉、是の如はまはく、『仁者迦葉、彼はこれ忉利 なら 光 明はこれ つず りをきり 法を聴き • 誰だ 佛に白を なり かっ Po して言を と欲ら を存む 至、

0 爾芒 須し 夜 時 0) 時 摩\* に夜摩天、 天人 世尊、 て一面 をして、 夜半の時 彼かの に住る 來意 りて法を聴き 優う す。 少妻頻螺, 乃意 に、身より勝光を出 迦\* 略説と カコ 楽さ んと欲 の多ん せ とより食 んに、「此 せし 100 を受け已りて、還、 威徳 の大沙門は、大に威力有 佛所に來詣し、到 は然りと雖も、 彼の林に向 り見りて 其は循 5 は阿羅 合掌し、佛に向 大に威神有 、經行して住 漢スの を得 り、乃ち彼 ひて頂

0 時。 世世世 尊. の優裏頻 螺迦葉 かの 邊心 より食を受けむり、還、彼の林に向ない ひ、 經行うぎゃう 行して住 し給

なら

す

大艺艺 らか (1) 'n りと E: 1: () 明: を<sup>3</sup> 天 Or : 出いる 1 形法 逃元 成"力" 新 ----0 E. t 1= 6 兜: 6 出当 是 7 成也 () UI 法を地 -1-5 in o. 然上 W. 力、行 夜中 加干 5 , 大 排产 4: 時音 食を受 h (U) 13 10: 11:5 0) 時; 11 ° 花" 01 門には、 6 1) 防护 进行 他作 か 9 カノン 江 0 T 化 世等 大に成神 合言 んと 1= 3 5 17 [ki] 佛言 ら食を 心自在天子、 門提選果を得 於で、 16 0 L 0字 大道 所出 15 已前 ては 退, 欲馬 に威神有の がに指える。 得多 彼" せし Ti 170 受 行生 U) かい 欲界。 17 II 便5 じっ t 0 彼い 夜" 业 05 12 [10] 30 Mi: b : 到的 3 3 0, STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS N **威** 1 雅; الما الما 乃言 光学 新 光 0 过 らした。 林浩に 別のを放す 漢果。 大!! 天 (-德 明 がて、 からしか たりう 道: 彼 U). 1112 光等明章 却は を得り 成为有 我にの 向其 (1) 3 とはい 彼中 兜: U) 乃至、司 ひ、紀行して 0 沙 今に にき T 邊介 0) 70 水流 11.00 普点 林 \$ 5 1 TE: t t) i) 73 15 如三 天 71 -6: t) 乃言 --光明等 食 此 1 を 百. 1 向黑 1 1= [7]1 = [7]1 = で受 なら 生等 彼 ひ、短行し 我们 11 U) 所上 他化自 て、 0) U 给<sup>生</sup> 大: 1. ip's 答を為 [ E 林言 17: 沙。 -3-111 L 17 13 を 自 元章 M. (C) [ms 能 0) L 任天 羅漢果 HI. 如音 () いい 大. 天子 向意 1 す 1 涨! ~ 7 灵: 版: なら Mf\* ひて 11字: 进 1 () 住; 明 爽: -1, を得り に化" を助け 7) = 0) し給言 行うり、 Tr. す (7)3 = 5 5 6 彼" 事员 113%。 T て 18 - E つ -50 所 0) 3 7) 3 -6 E 佛言 林にない 15 الدار د 世(建) 1 乃に J 250 死 所。 DO S 助学。 ii: 8 2 たこう 入り 何\* () ò 狱言 -化學 1 His . 我!! 华兰 T 0 彼 100 عي ا 0, 火: A C 法当 乃言、 火 BF: 時、 ti 0) 聚 10 混行 4: 便 Ų, 世界に /": = | (1) = 稳! 11- " THE ! 0) 大!! 114 如言 频 所 7) 3 ij. 版 たと て(住) 12 北 ( より 14 螺 て、 丰。 44

BF.

に便要

频以

911

遊: 薬:

(注)

夜を過

3,

日まりて

何時

往流

し、俗所にい

到記り

日:

で、印記

信に自じて

法是 乃ない 1= 大 成る 至、 3 多 徳さ 聴受せ 神 來 沙岩 有あ b 門為 T h 0 欲天ん 此二 h 迦か 食さ 乃ちなは と欲い 0 薬は、 時じ 既を 娑婆 沙し せ 彼和 に至れ 門的 3 明る 0) 世" 73 0 來: にう h 邊に至い 界 b 勝 n 0 0 飯はしま 3 n 主。 所 是 72 n 辨礼 b 0) 0)3 大院 3 時き 者が 具す。 50 は、 元元元元 爾芒 迦葉は 王を 彼か 是記は 0) 未だっまいら 時 多 して -是於 -世尊な n 0 n -誰たれ 娑婆世 にか 如き念を作 來 ٤ せず りて 即な カン ち優 為な 界。 8 共产 す 昨 0) 事物 0 0 す、 主。 夜 十指掌 邊人 1= 蝶。 大梵天 勝ようくり 此 訓沙 至: を合がっ b 薬 0 大沙 . 15 明智 王3 法を聴き 告げ I, の を出た 門為 頂語 T は 來 カン りて 大に成 是かく して h 7 普ま 0 我が 欲 如言 却片 ね 力有 き言ん ( せ 所に ī 林光 T 5 200 を作 住等 内尔 日かな す 30 威 0

然り

と雖も

そは

%:

阿多

羅

神漢果を得

る

5

٤.

我り

カジ

今のの

如言

1

な

3

す

17

宝ら 摩書 日ち 各な 加雪 爾芒 內信 0) 各 陀" 時等 カラ 0) 邊公 在为 國 時 優5 上言 優5 13 來? 0 h 於て、 進。 0) 北高 世世 h 類螺 法是 T 是一 频 切 を順点 なさい 0 螺5 0 或る 迦加加 祀し 思し 迦か 人后 彼如 薬が 示 民众 惟常 葉\* 0 0) 復減 0 法是 を作な 優5 47 は、 0) 居處 居 h 75 追 好和 15 修せせ す 處 頻が E 沙 若的 . 1= 螺5 ては 可の明日いち 種。 h 來 迦か h 0 是常 3 葉さ 0) h 上味 唯想 0) 欲問 向認 0 年 如言 願品 1 邊心 12 集聚。 ごとに常 0 13 0 ( h t 而是 飲食 くは方便 と欲い り食じき して ば を受う す。 严 但由 北: 我や 们n 5 に共に一の 吸えたい して、 から 爾· け 陀図? 程 所有 記な 0) 生星大徳沙 食者・祗者 門子を 9 の一切。 此 U) 優" 還是 の大沙門を、 利为 祭祀の 養名 0) hil ? 安頻線 彼如 人民 ではるしゃ 間急 螺 0) 法 迦か 林に 100 を 楽さ 堅立! は 明日本る 即な 向記 8 種種種 是 すり皆いまさ 即ち 15 0) 38 す。 い、經行し 將 何名 無力 其;そ T 量 其を 0) 英かか 0 辨べ 大意 の時じ 0) 夜よ 计。 歌し 飲品 著す に於て 5 し己をは 節さ 0) 食者 T Ĺ 前章 か 住等 ~ に於て 辨らい 至於 り、みやう 具 給ま 20 自

6

,

0

て

-11

life. HE: 0 1. 0) 院: my ! 到: 世代 1) 水流 食、 12 彼如 をご 湿: () 100 () 111 条1 111 [11] 行等 虚器 5 11; in : 泛大池 第 1ES 心言 U) 造に 念いず がこ 3 íE, 所主 を食 たる 5.11-() 記念 El: b () 8 (1) 彼 视二 0 10 大 池 0 後。 进元 1= Æ! . \$31.4 183 1175 全!

前言 (1) 3,7 50 4 120 17 b Mf " 05 111 自意 (1) : 1 5 明寺 1, カン 1: : 3 0 7 音 TE: 10E 3 TE" Est : 3 班 0) 6 0) . 1/1: < THE 115; 301 153 11: 9 9.51 0 -自 im . 1) 們沒 大德 ~! E 東" 別によっ T , 彼如 沙 华了 被 hile 0) L 0) 迦: 我能 夜を過 食, 果 2. 是等 1 0 13 元二 告げ 行 如言 3 已是 6 3 7 b 思し 10 6 , 0 惟言 る上好味 辦 (1) 念言 17 後、 亦言 1 -13-0 行礼 U) 211 計点 111-15 る 1 作" 红 光上 ~ 1= 迦。 を 33 0) 集" 志 所等 かい ·未言 -10 7-3 信 汝昨夜 我们 - ;-. 常 0 我是 1= 11 1:00 佛言 -15 0 0) 1: 所等 沙 Anavadata Uttarakuru [11] U) 1== 25; t-到常 何言 3 1) L1. 1 0) 松 () Anavata-319-1: Up S 13 深!

て、 824 にない (J) 他们 143 (1) fi" 東: 15 大品 1 -[ MI YES 无" (1) 111 P13.2 17 1,1 1) 1 T 1)] = 0) (1) 0) 紀行に、 130 " 1/2. Mi. 1=-1: 1 01 -tij ' [6] 明宗 1 () 71: III! 1. b 1= 3 湿! 7 IG. 1-性を乞 (- to が、て . 我是 好。 Illi 11:5 U) 14 MI 0) - زالا 1 -. 则是 1-1 林島に 九日 神道, 0) 15 心 1 0) (二) UJĀ 食 [h] %: 得 157 10 飲礼 ひて宿り 巴記 -난 HIL hije を將 是(0) 10 に祭祀 73 JU.; L. درد L とて、 ---11: 6 死? 如言 1:5 せん 3. Ò U) 冰? 思念を知り -人 法 心に を作さ 1 Dos " 0," 7 将港湾 沙 T 我" ALC: 748 を示い 3 2) 5 11 池与 (= 5. 1) 21. 過に向け (= ti 13 我!! 彼 Land C 到於 12 i 0) 0) 厚: 是 はんし 花 -则: (In " 0) を過 明為 PE 12 如是 3 12 n's 日言, 我" Mi : 3 12 1000 して 所出 IT ! 73. 班 机器 . 英 ·fi 旷 42% 7)1 (1) 0) 利 日中 Ľ, 道: ep: 大门沙 0) 10 T, 12 35. 10 名. 小门 LT Mag BULL ml. 12 01 -1 . 12 /12 9/1 1, 411 1 0 0

30 作な す 此三 0) 大点 沙しゃ 門的 は、 大ない 神力な 有あ h 大に威權方 有め b 1 感がたべん 然り 3 雖一 \$ そは 猶な ほ 同ち 漢心 果。 得

ること、我の今の如からず』と。(肥沙塞の)

す 歌し 計が を 是: 國言 0 生品 9 觀ら 0) 0 沙言 有る 時等 製し 0 即な 6 千萬 門為 時も 優う . ちは T 百千聚集して 佛に 基る 人に 此二 頻が 我的 處 此。 白素 頻線 より 等6 蝶 迦か 來の 1 0 為: 薬、 b #: 移い T 訓が 言を -葉せ 去 7 3 是がの 聚じ L 3 1: 0 高食を造り いく、「 て、 むただい 集し 居 如 處 す き念を作っ 1: 1= 別ご 大点 然か 暗な に静處を 人徳沙門、 8 開為 作 年 でとに常 なら せ す、 ざら 2 明朝されっ 0 求 h 而加 彼か h 83 明朝そう T 0 1= 0 一大會 彼か 我が 會 る 彼。 に、 1 此 林岛 別に 大沙門は寂静る 處 亦 有が 0 に、 0) 3156 修道 h 住等 易令 如意 난 岩 当 あ 翼宿日と名 よ U) し沙門 思し b 處所は 惟る 1 を変あい 3 諸人輩い 念品 1= 來 を作な 樂 說此 3 當に大會 L づ なは L ば、 0 < 已かい 須: ont 恒沿 有あ 0 0 彼か にに清 所言 6 を作な 0 にる 往中 W 淨。 會自 きて 随た る人民、皆、彼 空閑 す 0 日ひ ~ 佛のけ T . 0) 貨買 處に行 座: 所な 伽湾 す。 ME 1º <

羅6 爾= 干 0) 0 を念ん 時等 -[1] 諸は じ給き 世世世 尊: 天 2 娑婆 彼か 0 王か 0 世世世 住等 を 界が 可办 處と 卿言 ょ 0) と名 主 5 , 大意 てく。又なた 即な たは 元んでん 便は 等を、 ち 移 四山 6 提" 並に皆念 T 差黎 頭 賴吃 迦か 林 じ 龍 1= " 王的 给出 四 至" 2 b, 水 神り 彼如 龍の 0 林に至 四七 大天王 5 已を ・帝釋天王 て、 心に 及が 彼 0 餘は 四上 迦\* 0

足言 彼, 到于 0) 優5 0) 時 頻 螺。 彼如 +1 等 訓りか MIL 葉\* 所见 山沙 堂气 居 觸言 を 王为 0 住等 L 0 處し 訓が 却しりゃ t 班る 維的 h 等 1 T 虚空 は 间点 に住ち 1 佛 飛り 0)17 L 内心に 勝き T 1: 遙にか 即時時 是常 0 世世世 1= 如言 質な 差し 今を初い 5 たり 念じ給な 訓言 林 佛にとけ 往記 .3. 18 向か 知心 2 b T 己に 頂等 彼此處 b 禮。 0 すっ 1: 到 風言 2 h を出し 已記 0) 厄し b 現して、 提がず 頭

献 向部形 0) 日芋支 8 光号 EG MIL 到; 3 15: Ô 已是 0) IILI L 6 1:0 146 大天 5 132 佛芸 亦言 照為 T.) 111-4 介言 ルルん 0) 悉く 2 亦き 足を 11116 0 頂的 心し 白象 73 大公司 知し に乗っ 6 10 大震に 指 b 1: 那是 沙 地。 , 1 彼小 100 b U) 河北 3: 却肯 1000 111 ~ 10. III 5 て MIT -. 10 视。 जिं! SIL 0 (= 東 0) (是) 樂 住机 更 11:= 凯高 す 佛馬 螺 るしこう 1217 1 1) 樂艺 [in] Er ₩. 13 0 J11 == T 0) 遊点 處し 山水 7 1=0. J 17=1= 初か 6 -34 (1 3. 1) 41:2 . 黎

fino. 光台 那 林! 73.5 往沿流 His 1= 0 往 明宗 11.1 切等 . L 通: 到流 到中 ( ) Tip to n 釋天 已是 < b 已: 洪 0 王 佛ざ 及並 地写 T 件に 111-40 70 び欲界 がた IK! 介え 5 0 i, 足さ (1) 天人 足管 3 沙と Ma 彼 包 で頂禮し、 多婆世界 心。 0 優5 1 **返** 乃至 坂河 6 0 乃至、 主は大 螺 明。 訓 薬活 弘治 12 元元 合っ 1111 2 学品 任言 H.; d's 0 造に 應 佛い よろ 9 派に (11/1) () 心 100 . に多な 虚。 版 ( ) ( ) 7000 (= C 敬言 新· 113 勝ら -3-- NE 行り b , (= 11:00 1 0 ग्रेगा " 成為

b

-C

45

T

0) 1965 130 北京 0 明寺 頻 115 51 彼處 迦言。 不言为 薬等 5 0 0 或され --1 Lij. 大意 15 0) 人员 恐怖 ていいい 13 (i) 是なの 5 < . . 大德 或な 如豆 き歌の 130 大 和记 [5] } 上方 0) 諸天池。 部かっ Ilt: カラ 犯 3 何言 等を ~ L 学为 見か 0) 或。 制法 心に恐い 130 カコ 动。 . 斯 115-1: 111 州j-0) 177.0 池。 10 生じ 作 9)([= 鬼 13 作 - 6-及 小毛, 。 走 CK 黑陽鬼 11: 影 no ち 完 行为 1=3 31=3 刨汽 6 1 但 2 , 彼か 死;

6 h 1 欲四 る 10 3

- 23 0 時言 处" 優5 1719 h 12 北京 · Lo 顿 JIE: ep. 1 3 301 父児に 便 8 ち 是、の 彼 111:0 0 -4. 諸大 如言 3 亦疫病に 念品 かん 10 15 177 12 作品 寸 C 7 i, 6 -5-13 3 . 必なる 一次に 及言 100000 切。 -2 \$1. . から . 彼 す、時の 0) る場合 大儿 沙方 1 鬼儿の 門人 怖湯 0) 13 る英 败" 3 ide: 非常 投票 時通過 -3-7 る英

安に 畏る 有あ 1= る 自じ ~ 慰る す ~ し。 豊熟 此二 有が 0 事 3 は ~" 苦く 無な < 1= 作け 一切に 異い 無" 0) かっ 3 相等 はる。 ~ 湿さく J 恐怖 皆大い す 古古古 ~ " かっ 3 b すい 5 1 亦疾 次病無無 し。 汝等。但、

て言さ 惟る 显为15 即な b 預ぎ ちは 念九 Jit & 3 to 0) 作 何な 日年と < 0 大 -前言 から 已能 雪か 即為 故の 優, 1= 徳沙 追る ちは 於て T h 斯か 頻螺 反か 門是 何然 0 b 即意 0) 如言 T 便は 迦か 0 昨日に 葉は 廻 筒 彩 人 to 湯ん 高から 佛言 0) かっ 事を す。 何意 腹しの 0 是か 世世せ 20 質な 是か OIL 0) 是か 彼か 親と 大 如言 0) 0 き念ん 山港 所多 見け 0 0 如言 如言 夜よ 4 18 カコ 往沿い を過ず を作な 化时 3 3. 3 緩んが 作 3 す、 30 す 也 を 3 \_\_\_ 作な 後の を致い 彼か 佛ご 我们 來: 邊人 8 給は 過か 6 すを、 1-~ 至が h 佛言 と欲言 3 3 亦、彼か 自らか 0)17 h 所等 寸 3 應 欲に 3 0) すす ち、 大意 計した 治さ 沙や t 1= b 3 1 過 明光 1, CP 知し <u>.</u> 佛芸 8 3 0) 邊人 所と 0) 如是 3 ~ L 來5 درر 1= 1= 70 往いに 得 忽ち た 到流 ٥ 5 3 已な 北三 能な 神光 15 h は 通言 在あ T ず 0 力弘 是かく 此二 6 佛には 彼か T 78 0) 0 居 以 如言 事是 0) 停す 自を き思 山中 T を

3

35

7:

b

心を け विशेष 大心 0 來 希 から T 有5 佛芸 邊流 h を生き 世等な T 1= 至い すいら 0 6 を請や し事を 0 邊元 即范 奇。 便" 向か ち 明特性 3 2 彼かれ n 一切智者 す 0) は もっと 3 為た ~. 泥器 23 是 h 6= -なら cp 前だん 願: 0) 我允多 念九 II. Z 18 < 徐よ 作 神 年来い 廣也 説が 應 大意 を 已は 此 沙し دېد 1: 門的 c 我や 給ま h 然 カラ 3 在物 2 心を知 明るた 即な 0 h 3 D ちは 1 而是 食力 佛言 今は 恒。 L 時 常な b 邊人 7 治は 此二 彼か 火力 處こ 0 2 更に 信に 神光 優う ~ 0) 歩る L 沙や 向為 is 安切んち 門程 我か 祭さ 0) 20 心 祀し 螺 カジ 13 迦, 邊心 3 3 1= 有5 大意。 0 於い GE 念を作 既言 0) 徳と NA P 合かっ 1 をる 我り 有色 て 説と 生品 カジ h 微み 旋だ 18 供《 る 風台 を受 切。 0 3 氣け 已是

355 即其 业 业5 訓》 0) 心念を 知し 6 默然とし T 彼か 心心 計学 1325 受う

今に何に 我的 7 [11] 源二 坐し、 4 日に記れ È: ---U) , 時。 tic: を見ず Di 身<sup>み</sup>よ 111 3 111.5 , 3 -食を水 مَارِيْ 即是便 度視り 1= 喜会 1, 汝: 彼等 0 M. 要 Mis () < 15-17 频 光学 7, 少たり 行か 11. 産やり 見: 打了 0 た 明章 报。 せん 野。 1. (-1) 和"上" をう to 会には 75 6 到12. 本迦林え 葉. 北き 111 : 3 b 11 b にして 200 . て、 して、 -مرد 彼如 己さに 北. 能力 1 此二 ること 等 佛書の 往門 大いと 0) 0) 1= 坐す ٤ 居處 彼に 我を請 大沙で 過流流 制<sup>\*</sup> Ch 所に指向し、 門克 てきを 0) ~ に還り 門是 を 13 しと為 時、佛芸 15.5 服艺 到完 T p さく、一大徳沙 h 何管 雅え 0 り、諸の一いの 己な 外とか 自らかた 31.5 E : L -5 1) 12 彼如 cz 洞÷ 食に於て 佛言 T 115 7/2 の諸の 0 130 所以 8 作 160 時, 佛きい 何· 2 1 切。 1146 0) 到い 一切き 能力 13 彼等 1年 1 足たる 彼か 時 告さ 3 b 11 那等 , り已り、 1= 3 が婆に -3-.. 月· の林次 26 1117 1715 食き を知り 0 1= 那二 **月** 11-7: 2 原 告げ 婆 那。 内东 1= 造に他 佛さい 行。行 那。 沙 婆 の間で カコ 渡、 (الق 心に ている 計し 4-白章 132 せら 告げて 便 を著 0) 3)3 流" 15 迎。 心を -行 不Et えし を言 如儿 112 15 了汝等 まして たか Lin 12 沙气 螺。 て行っ 5.11 3 生: まは 迦: りかなったま -13-じっ -大仙! 人心 - 7.5 第一 ナノン 1 IIIL 10 1 t 信念 HI CE と欲い 11: 1) 沙。 とて、 即是 " mi a 然为 -沙兰 0 紀然とし 門、仁は 原 此 1 す 0) 作: 1112 11130 邊元 U) 1: 1-1.5 彼ない もいと -1 1: 1-T 1 10 3

(, 心を知 7110 如 h U) 時 1) () 作品等 • 亦我に向い 大心 沙上 連歩か 1903 15 ひて語 13 12 1153 腹。 -頻ぶ 池 るらく 明 6 切り 地東 、「我を已に彼の汝の和上、心に請せり」 なら 0) 迎元 0 13 和信 選が 上的 b 3 . 到影 心を b 已是 以 () 7 T 彼言 门交 して言 を以前 しかな -という ~ 2 行されたい 0 和問 彼計 G H; すりは 我们 便。 113 6, 0. 決なっちゃう 姐! 和17

自らか 池与 人员 中方 是 净。 0 0 酮· な 衣木 0 即なな を見 白意 多 所出 念力 6 3, 0) 0 0) 命既 取 防ちき 優り 念的 事 時等 70 是 沙 彼か 7 30, 作 30 9 3 頻ん 世常 8 世世 知し 以為 1=0 6 0 3 0 處と 終さ 時多 取三 な 6) T 復 得\* 訓が 所に 6 i) 希有う 彼か に於て 好き 已是 -世世世 薬せ 彼か 2 h 介言 から 0 0) 種じ 0) 逃 75 優う 威る \_ 既 優う 即是 0) 0) 和意 4 步。 がした b 身上か 如言 10 便 1 北方 哉か 1 阿言 丁二 安頻螺 频 世中 舒! 世世世 かり < は 希け を以る 源さ 1=5 外か 何た 螺6 木たり 館: 時音 世生 有5 迦か 迦か 3 海ち 著? 飲食じま b 0) 源: 73 薬が 是 楽な -け 3 13-帝意 b 雖ら を持ち 地步 共产 ふ、一个、 0) 3 ナこ 0 0) 程や . 願n 思念な 心 70 打动 邊元 2 0) 此 忉流 は 0)3 架送 掘 T 座し h よ 利天 < 0) を作 而力。 上多 6 0 所は 6 大治しゃ は . 是 . 持。 念也 3 1= 0 王为 水等を 一地方 食 衣 狗等 川。 在意 な 0 111 5 悉人 給ない。 て佛き を受 は ま 時を 知し 既に世第 17 0) ば得る を造っ [11] 3 9 h 水子 12:1 雅多 已な T 世: it 漢 を 作 作品 記な 施品 端だん 介於 h 我是 に成 以為 すっ b 破壞 果を得 然と b すっ 8 0) 林に於て 2 今、何處 時と 成神有 す 所公 川。 難い 影 실스 1 進れ 清さ 心流 3 問うる 0 應等 廻 7 b 而か 水為 給な 0 U 0 衣 1: 清淨 見ると 2 暖! して T ،کـ 念じ給 大に徳力有 7 T 差や 12 彼か に何気 是が 我们 孤 見み 彼か 犂り 0) 5 吸むっ 70 0) .9 迦か U) 座 0 0) 小 所 如言 林 見ることは 今点 100 10 E ? 即意 兵" 6 0 ちは 將? 1: 1= 1= 3 足 9 如江 於て 進情 自らか 婆羅 作な 10 至に () 7 自 乃ち 気に 1 を 是 6 恋し . 5 3 73 敬い 現点 世為 收至 11 5 松 0) b せし 是 時を 經費 3 能上 喜か C 30 村也 6 め 洗る ず 給き 1: < 知し T 行节 0 我か 衣 世世世 即是 h 15 彼言 2 薬がき 20 0 即なら 雪江 便 カジ 已急 T 住玩 ち b

11.1 言 207 111: 1 -1.3-. 1 3 .. : 心言 00 WE 180 1. . -10 世語 北古 1014 本 MJF : 唯 を見 111-113 \_ 3 (1) 11 U) 12. ir. MIE 111 3 1,11 Mi? では、は、は、は、 し給 校 6 願n 池岸。 U) 是沈 (位) 18 IIF; . 3 () ے: ، ( 一の最 何意 た、是の 00 U) 1000 大を枝を枝 の温く法 如是 THE. 117 1.5 世年、是の石上 -(W) 造様な を作さ 天宣 7). 治: i. 心を 0 -1-此: Wil 小小小ない 10 眶 00 街。 行 九日上 0) 洗流 衣: 11. 唯台 () 石江 is -() 顾当 1= 5 を将り L 明诗 TE 於で () 6 脱 給 1= かとら 迦。 拘: 11 7 间机 11-~ 以如 量で 1 . 13 ---7) 3 13· 涯 1 3 13 3 佛二 L 间\* 1: 目常 ---前流 3 でいた。 何主 世: -0) Ò 1-3 衣を見れ H.F. 時に 安置 īſij, عَالاً 1 た名く。時に 世で てがに 0). し、既に安置 1 情况 L 石上に於こ 給! 復まなの如言 復志 ~ F12 佛にの心 نالا عالا: Till 3 T 12 他。 何に持な 言 1) 3 是 直: 佛言 事; 心力 付いに、一付い 13 を知ら 1311 6 U) 36 世" じ給言 t) 唯在 凯克 を洗: 安置 1 ع ال いいででおり 9111 -. \ 保工 0) Mili () - 0 后 te. i 我们 1 50 () 神行 1 1 流: ic' < 泛流 して () - \ 3 T 1 5

時、優襲 数線 温楽 , 波が 夜主 とを過 25 て後、帰りて 所 行といい (1) 2 m 所出 毛 1) [] :-() 0 帰に自己

信沙 己の 1115 12 食, 此二 生: 已! 1= 1 此 主心 U) b 池言 3 行る 洪 E THE 記丁る二 又、後、佛に درز 1) L いに、今日 0 自; 何だ 3 0) 故意 忽ち此 大意 德 [m]

.

15 /1. /1.

がい

2

194 雅! 8 -13 から D 3 1 jit: 1 150 に、今日、何に梁 12 12 已的 是の 三石無 って。是の如く درز to 15, = 汉: T. TE! (u) さるつ L I () • 洪: 知らず、何に縁 21 2 0 18: U 迦 かし 物 漢 ٤, 忽然正此 , 己" 12 のう如言

を按うた 浣わ 將う 至な 白き < 10 b 0) 禁ょ て、 るも して言 仁思 給ま C ち 掃 12 0) 何篇 來! T 時、優 7 ~ \_ 0 相為 の衣丸 ٤ 前 何法 TE درر 傳元 は 是 で地 を洗り -() 1-2 1= iz 事 1: 是の , 因が 擲為 T 0 别了 (J) 、名け にて、 緣 置。 8 衣礼 是: 0 13 此っの 螺鸟 世尊 此二 語 でいい 因公 地等 18 0) かし 迦葉、 處 を 我に白まを 放め 緣九 1 衣を売る 作 我に自動 かを以て に、 遊話 括表 さま 置者 て帝釋手掘の 介: 阿· -• 3)7 10 我的 已能 0) 此言 時 3 410 して言い 此 て言い を非 我に を論 の石と 葉だる 掃る 如言 0) h 默さ 池が春に 爾の時、 30 白素 タたれ 30 0 < 人方 36 念人 20 でた している 池と為 9 日く、「唯意 名等 として 樹。 挪 h を作 衣木 不と名く 爾音 17 の枝は、是の \_ 我かが を得な 以言 200 9 8 -彼かの N. II 願h す 時、帝釋、 心念 変素 持ち 啊" 12 非四 は 0 此: 0 12 願語 h 唯於 人(50) 樹の < 0) 13 の衣木 0 か 0) は 時。 i 0 彼かの < 0 是 知心 佛 大沙門は、大に威力有り、 所認 迦が 30 如言 我、彼の 願は を洗き はん 0) b 我们 世。 帝ない 1 池を , 時も と為 懸なる 婆院我が 優う 0) 他等 < -3. 妻類螺 心意意 手で 我们 得六 するで此 は、世尊、此の石上に ~. 我が心念を知 を以為 古 7 己り 時、是の如き念を作 L 校 枝 を知 -是なの 此の石上に、 て地を 迦か , 200 か心念を知り 楽ない 9 12 我能 如言 米に告げて、 得為已 の枝巻 1 鐵園 掘 心に念じぬ 75 是なの b 1) b 我能 り、手 山龙 勢が、 更に . 8 洗ふ所の 鐵園山 , 如豆 t 此 5 是の 是次 かっ 0 せり 神通 是なの 脚を以る を以う 於て 0) 池ち 0 -より 此 故る 水る 如是 如き思念を 衣丸 1 あ 如言 を以 T 9 を 何答 0 を贖る ッ、一大石を 廣 6 てなれ 此二 我かかが 以らて 出於 12 < 以うて、 を作し し給き 乃 手で 3 か 0 衣

樹村

1)

9

蹋:

何気

を洗洗

作

せ

我な

ちは

能

ること、

10

10

33

= EE Wir. 1 Ikh 00 4: 0) du ? () -( 供旨 7/3 生しむ , , M.S. () 天沙門 3 理" Ti. 

0 01 7. (QL ) (1) T 15 水生 10.0 âı . 05 1 UI 派して、 17. 111 19 fi" 301 11/2 (ip): 1. 10.5 .... FIL te. 媚。 道: 世: C: -TIL. U 岩し 12. MIX A. 今(何年以下我的 0 大点 此 1 5 時を 先; (二) "一" の気は 11:-INI : (1E" 处" 业" 1010 股影 作" 11.0 00 (1) いたか 知 MEN 41. ie' 相論 Ç 1) YE" 510 には 10 00 たま ME 25 0 には何か 6) 促進前門 141 W 0 3 (人、饭店 というと WIJ-Wi' W 松。 当まに当示 投"先" 15 N 20 600 , YE! E1 411 道: 食日に 50年14世 fust 0) ti-إ كالر 松 . 6 11: が生 21 此 に、所以 にはい (/) に介、是の \_ ;; ; 辨だ (k) 部に 01 の道 11:0 せり -1-10 火。 03 火神党に到記 -がは の所に住前 彼の間で作に 111: 火 に会し、別い と。是の 1= IXIA 13F 内层外 1 4: D: 0) 0) 16 が提め名 INI! かで、 3 子提5名 時、世館、彼の 1/1 信がに到い 1= 0 011 作. 111 III. 31. -T 仁は、元、林に を見、見、 1 3,5 SH. 03 1 . [][6]], (), 1 iliz 温. 此 1/12 (à) !! 1C 門然とし に仮り は 1) -1:1: 0) = 2 (C 7 b 10 1: . . áĽ. 7:5 巴! 7, 他中 \_ ... まし 14 26 (DE 1 11 Mis" . 15 15 6 1 现" 元 41:" 信にして 112" 1) 是: 6 <u>ځ</u> W /E. 12 似如 300 ,, ' Us 00 W. III C . mil WILL 6 0) 沙川 2. 色端正、 100 hi. 逆葉に告げ E. ----M ()E" 121 40 上一次 40 1110 054 即にち t 112 ınī t 11; UE' 5. 0 Mit's 1211 後。 A.

乃ち 3 微多 30 妙ら 能 食 3 < 耐 先 2 0) にはな -5 時を 一大徳沙 我を發 に美し。 いいき 北多 造り 頻 門的 循な 螺6 已をは 汝然 訓》 此二 [III] 5 b 薬ない 0 今は 羅马 1 事を 漢な 共产 心に是の 13 此二 0 然ら 身は 得5 0) 廿八次の ず。 の加え 自ららか を取り 仁识 < 須は 念が、 丽 自なから b 別は 40 1= \_ され 此 到完 0) の大い h 十分 り、間浮東 職食 東京の東京 沙市 を戦く 門には、 す 1. ひ しる 龙 72 取 大に神通有 5 爾を Si 可べ 0) 此二 し 時を 0 火神堂 b 迦か 1 は 人に威 應 になった 即な 5 食さ 有る す 佛是 b にけ 前 ~. かっ

子

b

外しか

h

7

ほ

10

るこ

0

0

5

なら

如言

復去 今き 徳との時 から 华色 門 よ 時 爾· 火台 b 門的 0) 汝なな 何等 神 -自公 優5 T 時等 堂方 500 先き 若し 東る 食 32 造か 女頻螺 場 1= 須は 世等な 1= は 0 行。 道な 在 を 頭み 時当 L 取ら まるし 山なん 迦か t 17 13 後のち 薬 得 1= 知し 彼か Ò 來 T 我的 迦葉な 向む 6 0) 須し 彼か 便 U 13 ば 丽少 -安然とし 先 階は 北る 0 白ま HE 我かか 対線 1 閣な 夜よ 7/25 飯 飲食已 來 浮兰 て を過 7 至治 前式 樹い 後ち 迦动 h h に辨ず」 T 東な T 3 ぎて 1= 1= 去る たあ 453 訓が 問題は 0 是 し給き 葉は 後ち 居處 b il 0 U) 0 h , 我は 赤き ٤ 明清旦に 相がよき 住ぎ 13 - U 3 心経 東の 於て食 かを見、 此二 處し 食す可ら 育を 爾を 0) 3 我か 0) 水 0) 遠はか 火台 0) 川方とき 取治 神堂 見ると したに 火台 15 時意 得 神堂 世等、先 至" 6 ずー 5 ずし 世等人 1-6 9 1 T 到实 12. 将や 速に、還、 佛に 佛馬 到完 T 0 オル 來 のけとけ h -5 迦动 3 U) 時 所ないと 東は 白克 7 亚克 迦か 712 す T 英な こに一樹 -山とざ (= 6 此言 往背い 20 優う T 持つ 75 林内に 後沿地 給ま げ 東る 020 佛 頻びん T 有る 是常 1717 2 1) b ことて 0 迦が葉芸 佛にはとけ 向か . 7 迦か から 迦か 如言 薬な 去さ 花が 2 12 30 Ta 婆維 白ま 1= 3 1 言人 心に是 乃至、 後も 經學 告っ L 3 行等 7 げ め 言る し給き 日を 训动 13 す、 きる 先 3 6 0) 6 くうだ。 13 づ -即なは 花波 < 迦か 世生 自なる 德

13 -Jil: 115 大意 ふし、先に 門は、大に神通 生。 0 (1) h 1) h -1. E 大に成力 沿<sup>2</sup> けま [](1] 羅漢" 力なな な行る DIJ.J. 光さ 形なか 我们 (1) はいいして 126 (1) (1) [ ( 道は .... I.J'

31 沙. (1) 3 11/3 () 01) 彼如 防护 地類に [41] 5 US , 111 世代 第 11.5 を知 木を将て来り、 漢次 可能、他 1 ない。 11:20 るここ 1 12 世場の , 低食己に游すると UI 先行边葉 化二 ながり 我の今の 担かれば -の火神堂内に至 0) 後多 1,1= 如言 地 明清 旦に至り、備所に独地にて食しむり、湿、廻り なら 乃:至、 すっ 彼い ら給ふ。乃至、二沙門、大に神通有ら にからいい りている の仏所で去る遠 し、佛に白して白ま 休内に同ひ記行しい %) » ., 1 34 て 21: 啊\*\* 梨' 樹 是.

一個の時 JIE: (T) 大 沙山 門、大には近 TE THE 我点 世行、在一台 の今 の如言 111 < 有与の先行 b ならずり 、意、彼の林に至り 彼の村上より一葉を取り 我が身を造 はし、其の後、東を取る。然りと て紹行し 15 ・ 將来して先っ堂内に主 給ふっ乃至 行なか 関奏 提汽 いいと 化决。 () 、乃至、前の っ近くして、 温啊" 177 S 沙京

17

0 h 11 今日 0 Tuj A (7) //L= 1 防。 如言 , 我是 他ななし応り、送、彼の林 ならずる 殺い し、身は、後 能 (1) 加品 () 华 に、果を將て火神堂 を収し Ö 1=1 光に勝楽し 形岩 いりますりたる し、火神堂 深る 然ら -11 乃意 に当場り 彼が関え 6 Mit's J. 7 11/25 力主: 持ち 10 ときって 12 以の 行,5 大门 110

(

火神堂内 きて 是の 乞ひ いて是の 前章 ずしつ 0 意に若し築まば、 に在りて、 日阿羅漢を得ること、我の今の如くならず」と。 佛にとけ 迦葉、是の如き念を作す、「此の大沙門は、大に威力有り、大に神通有りかないない。 に至れ を發遣し已り、瞿耶尼に至 乳を得る 身、程耶 世尊、食し 所に往詣し 上り給き 迦葉に告げたまは 此の堂内に ふ。是の 卵尼國に往 此っの 此の乳を取って飲め」。 し、佛所に至 記り、還、 鉢中に満れ 時を き、乳を乞ひて鉢に滿し、先に來りて此の火神堂内に至れり。然りと 到かれ 優婁頻螺迦葉、見已り く、コ 彼の林に至りて經行し給ふ。是の時、優婁頻螺かはしいようない。 し、此に在 る。一佛、迦葉に告げ 一り、彼處 り已り、佛に白 汝、先づ、且つ去れ。我、隨ひ いりて坐す。 に到れ 迦葉、佛に言さく一我、飲むに堪かせる はない つり已り、乳を乞ひて鉢に満たし、前に在 して言を て佛に白さく、ラ たまは 迦葉、是の乳 さく、大徳沙門、 く、『我、汝を遣して後、瞿耶尼に到 て後に來ら は、面色微妙、香氣廿 大徳沙門、 若し時を知らば、 ~ 、乃ち先づ我を遺は んしと。 何れの ず、沙門自ら飲 が連葉、 の道より來 正りて來り 爾音 彼の夜を過 0 美な 時 め 1) 5 9 0

## 卷の第四十二

迦葉三兄弟品第四十四の下

て共 3 世(生に後の)上名く。取り己りて先に水神堂に T 1 には行行 ., NE! (T) 1-U) 自して言い 行氣 05; 11-なっ きて佛門 10 1= し後い 11: 他 ()、 我们 Ł たまは ò (, M. \*,
!!!-11 0) 乃ち能し 題。 さく、一天信沙門、何れの 所に至り、到り已り 16. 即は彼の三十三天に到 きは ( ~ Lou 意梨園多地草は、 べから 、一般、先づ汝を通はして後、 ( 、『汝先に去れ、我、後に聞ひて来らん』 我を發送し己々、後、 型"黄" 型 (B) (C) (1) 是: 彼いの ph: 迎色受す で 借: に" 床: さく、大徳沙門、 に発 り、彼の天に到り已りて、一華を取得す。 道言 よりなりてか 自言 h - . 京る給小 迎菜後に来り、佛の 天上に至り、彼のは栗間多地中を取り べく、香気状だ好し、汝意に若し樂まば、 紀行し給い 、「天德沙門、岩 忉利天宮に至り ・現が前に 0) 是500 0) 1. F. 香氣 、此の波梨園草を脂で、 阿<sup>t</sup> し時を知ら 在りて、火神堂に到れ 時。 促動而場 大作 微妙精好 世" からに、 已に坐し給よか見て、節に 15 : 1 3. 東に 假以 実 先に造革を会 ななり、 食品に別 大に成力 0 彼の夜を 先: 門を改製 間多 る。 寒りて、 沙門自ら 此 の 課院 4 6 6 火品 20 大台 III

神流質 विति न 内に 0 時を 山上さ 迦が せ 薬は h 然かり 0 居 處と 0 D 3 螺貨 雖らど 計 猶な だ志 ほ 1115 羅ら 等6 漢を得 は、 柴は 3 身心の寂静 h ٤ 欲ら して 733 ること・ 得5 3 能が 我な は ず。 0 今日 若ら L 如言 倚い < 立 ならず せば、

爾· す カルノ 爾音 る 0 P 0 5 時を は 0) 彼等螺 本 如言 疑? 迦葉、 世尊、 き語 有る る を作な 無控 髪け 佛台 彼か 腰 ただ に自まを 1 0 志 12 已なり 乃なな 低いう 優う さく 退る 是か すす 我等 給は の如言 頻 -螺 3 à. ずをし かか 迦葉: 時を 3 大徳沙門、 念を作 は、 て、 彼等然志は、 一切等に告 正是 今にち す、コ 直货 な 質に新を破 を破り 3 此二 げ 此二 能な て言が 即ち自ら恣に はず。 0) 神通 北さい さるいか 新ん 6 は、 若も を破り 合し斧 h < と欲い 心なら 螺。 3 す當 能力 して、 味透迦 ÷ はず 共 柴は に、 0) 1= 新柴 薬 極意 著させ 得5 3 汝等。 を破り ば、 \$2 00 能さ てはな 12 かはいき 彼か 拔n 3 3 を得れ 200 0) 3 勞苦 大沙や T 75 薪 出い 12 b === 50 でき 門為 + 破り 0 是 作さ 5 む 身を屈っ 0 tu 73 は 0) 時 と欲 時を す る ~

面あ 漢か を得 3 9 ٤, 我の今のに 如言 ( 7: 3 すい \_ 20

優3

東る

頻ん

迦葉

是なの

如言

かき念を作

す。「

此二

0

大沙門

コンスト

大に威力有

6

大に神通有

5

然かり

き

螺

必がなる 火燭と 火 爾芒 を燃 燃や 305 0 これ 燃き 時 P . 世级 能力 h 彼か と欲い 12 0) と欲い さいか 大说 して 食 沙門と し記さ . 3 む 0 著やく -1) 所作 -爾芒 7 還 是 0 3 時為 能力 0) 3 彼か 明宁: にはず。 -0 111-" 林诗 彼等 鎮 疑がある 是: D 向款. 迦か 彼如 ひ經行し給 時 0 3 411年な 彼等螺 報為 退る درب じて言さく、 頻為 3 珠雲い -3, し。 迎沙 0 ただし 楽な 是の 一切等 而是 時を 大徳沙門、 て 是於 我能等 10 0) 優5 告っ 如 歩る をし 37 げ 頻ん T 念を 螺。 言が T 迦か 作な ずす 是の如う は 火を燃や 所居 9 迦" 0 0) 辛な苦 薬 神 神通 住等 h 處 汝等 と欲い は、 1= て、

3 さら 11.5-2 -نالا 1 TER. 1 1 1 03 25 UI 大流 1110 1 -沙し 13 岩 1115 E: 4:1 6 12 燃え たい Ji. L 12 25 12. 版 h 11 3 11 0) 欲以 0 りこい す , \$2 大に神道方 13: ば、 fi." 方に始めて TT? 打 0) 火品 () , T 力もに ではな 即ち燃えり < 112 []= L 0) U) 1 ۱۳۶' راه 051 制品 (E) ~ さ火をし III: 6 机机 が世界。是 t M -13 11 0) [31] 0) 想。 AN. MIL 7 ない

(

1:

1100 と カ: 712 100年 して 16 36 1 111 (7) 0.5% ( 投等 E. 1: 0) *]* 火炎 , 1 b 得。 C 世" 机品 1. 池· NE. M+ 73 1, 1 して火災 (7) 莱 介。 能為 ( (1) blin 175 時、近果、 水中 Us - 1 13 汝等 在"被" -5-#:17 ( 5 L を削さ U 121 をいつ 13 ) せん ならずい Ò 今至 灵油 1 - 1--15-防毒 是! 上級 E 6 h 此二 15 1 0 して、得 彼高 他。 Au Z 15 欲言 此 き念を作 即ら減し、燃きん して、辿す 0) 炎! 1115 41: 12 けいはんし 1-6 1 75 世人 2 2 2 能 0 が行行が行行 0 11 と . 是の如き念をなす。 一一 عالاً 能多 11 是微量 大意 ざらし 時に佛、問ひ 73 ب 42 門に大 is opt むる 進兵。 0) 7: に成力 H. \$ 'P 0 ij --JIE . 被言 -1 (E) 拍言 1112 14 Mi di li 1. -Wi: Mil 0) 3 大 12 05,1 1, 11 とという 111--北は Opi 沙川山道の -大。 作 1、火化湖世 fi. 13 11 I'I 11/1 15 100 Ui 11, Mi. カミ に 我能 リザ 100 炎人 11

域は没 0) 出出で、 JE 5 tit" 1-便 4:1 是の知道 10 4:17 , てして漢語で、信の時、世年、神通力を以て、五百の市及の火災を化作 て後、辺、彼 1000000 Mi č はらりゆう 00 Hill はようせつ 150 重流 र्वा 行に と多い うき後夜に 住等 しい fi. 0 9 尼· 姓) 胸 in ! US 水点 1 13 1=

00

....

食

Ò

-

4

0

是一

0)

1191

00 T

弘 5

15317

5七次

all n 兄 弟 品品 第 四 4-70 0) F

乃ちな 然と 向力 彼か 0) h 0 20 岸がん 能 ムムさ 彼れ等 T 邊人 1 Ti. 此二 1= 螺5 在为 百章 0 0) 髪い 時等 0) 五流 h 鑓る たん 0 百智 火 タたしか 優5 志、 是: 0) を化り 退る 火台 0 類なん 鑪る 心 時 にあ 雖ら 螺 有あ 作さ 3 8 迦か して 彼常等 是か h 薬は T 0 猶な 螺髪が 如言 烟炎有 烟点 是か 1 炎無 念が 梵志 河南 0 羅ら 如言 は、 漢於 250 . 3 念を作 \_\_\_ 無 8 A 此 寒噤して 我等等 は必定して をし 我か す 0) 螺5 T 此 水学 我的 冷岛 いい 0) を出い 元元 水等 大点 -今は より 百言 沙中 n 0 To 門允 0 弟 出小 如言 は、 彼か 岸海ルベル 子儿 1 0 火水 をして、 大流 大な に住在 4= た成力有 沙中 向影 門為 ひて 0) 冷却水 8 是 b 各のおの 上为 我し 0 神経ん 煖な 6 火 せ 1= 7 をな 神通有 向京 To 火がたん 2 る 0 なら 1=

71

T

步

L

00

1)

3

H

を

得

ること、

0

0)

<

なら

す

切点 T 25 0 を 日节 軍持 等 時 取と विशेष्ट 迦か 能は h さい 1= B 0) 給き 告げ 彼等 18 時 < h 此 ふや 取 螺5 T 欲 る 世世 0 善 言か 髪が 能力 五元 0) 13 然志 其: 如言 きる 13 . 百 哉な きなん は 25 食 0) 0) 沙中 各手 と記さ 螺 五言 明高 Ĺ 是か 墨! を H 場場 諸 む 1= 0 5 此言 迦沙 髻い 紙を 梵心 3 3 如言 T 変ない 等6 8 梵志 な 後的 3 五 念を 執と 等 3 志は皆な 汝等 希り 百 遗 んしつ h 有 0) 作生 D はお 螺。 或がない 彼か す、 髪は 各のお 爾· h 能 0 希切 梵 の時 紙のいる 軍持 -林等 < 有5 此二 志 瓶及いなるな 0 及び 1=1 は、い 世世 はい 7: 水等 18 至な b び軍持 を取り **原** 軍人 將 h 必ず 0 瓶; 0 并言 持分 彼か 經行り . 3 1-0 -等 0) を許ら 等き 用為 0) 軍持 大" 沙 を以 優樓 して住 n T 沙家 將5 せば、 . 水学 門は 10 T 頻ん 彼か で 將う 水み 螺 0 取 L T 13 水等を 迦か 大说 給ま 6 大に成 水 取 葉は 沙中 3 h を取り 5 取 門為 E in 持に 欲馬 是 3 0 力 5 3 水で を得れ 作 0 欲す 10 及当 1= T 時 と欲っ h 得え Cr T 8 3 , 彼等 正灵 捉る h 大さい 3 1 8 评 我な 3. 爾· 等 螺岛 0 3 神通 許の 迦" 時為 蝶。 38 治の 髻り 0) 時 髪が 3 1= してでき は たたん 佛とけ 3 有あ 大さん すい 志儿 優 0 礼 b ば 事。 問と 及北

0 3.5 納な 175 1/11/3 漢意 10 (i) 小小

["] · 6 () 0) 已" 0) () nț: 耿島 11: : 3 U) 如言 11 历步; 造"菜" 1 < (1) 水 世代 神道 档。 1: を祭祀 是計 1:3 6 1-つす .E. =, 3 加き念を作っ 3 能 -20 かど 平。 12 せる 11:0 - 3-. 北京 たらく My ; 2 11 何\* -[ 3 後、湿、 恒常 12 0) 4 我なし 防火 は、 1= 正 七多 12 则 元此: 他 30.2 ill: 0 1:3 大" 频" (1) る能 沙門 (1) 排出。 林言 191 .. 進業, 多等 0 1760 1-至" 12 6、 ざらし 15 樹! 是等 45 大 0 1-1-6 0) -15-成力行 2 1= tul: l, 行 然 言念" 13 Jr. 後 -[-Ò (ET b 7 70 り、大に神通 (1) として 祭礼 火 作等 上前: 人などと - 1 . にがて、 祭る 0 是つ 池" **孙**2 能: 定 Ti. 1-1 13.1. 7 300 L [41] () て、 i, 1111 也是 35.1 (是) かい を付り 1111 -郷に Mi. 3 21. ること、 他 柳。 < 0) 1) .F. 분한 -0) 大心 の 加言

された 制工 (1) **促進加螺汽車、** 丁、决定, .1: JAE ! 4 外して、 沙儿 ò 食 E! 11 して 33 MI 信う 是の加き念を作す、 hu () 1 13 て後、 0 2 30 < 1 3 13 を得り 3 11 北の 我等に、何に 武 E. . 彼如 3 11-21 彼如 能: 5 大沙門 () 1 4 36 已! 村等 12 () 12-此の大沙門は、大に成力有も、 供 -主 U) 即是 Ò 安間 作二 () 1 3 13 T 1 2 1 福息 116= 4 11 1= 2 0) 1= 住する 神道 () 佐山 七多經 して -復 7.5 他 15 能 Ci 50 し給 更に上ら 1 5 に住 KE: -5 о Ш\* 4 -11 L 0 て、火を祭祀 是言 0) んと欲言 上に安住 我点 顺气 大に同題有 0) だし ME" し、信息 业 T 50 WE . 此 111 0) W!-( 3 3 t: 9% -11" 表: [1] 3 W = 10 10 10: . . 1,

我是 0 住するを許 せば則ち住するを得、 許さざれば、得ざらしむ。然りと雖も猶ほ阿羅漢を得

0 今は 如是 < 75 5 ずし ر زير

是の時 威" 0) 决" 力 語 爾や 定して、 をな 有る したなり、 0 時 8 h 迦葉、 1 世尊人 己るや、即ち火を覆 これ、彼の沙門瞿曇、 覆流 神通 佛に白きを して置 食した 有る りて、 して言さく、写善 らて後、 かっ んと欲 乃ちな 3, を得さ 能出 還なか して、即ち覆ふ能 此の < 是の如う た の林に至り い哉沙門、 神通を作し、我等輩をし bo 10 爾音 0 り、経行を 時も 覆 願為 ふを許ら 13 13 迦葉、是 ず。 < して住 是の は我等をして此 せば覆ふを得、 の如言 時を し給ふ。是の て火を覆ふを得 き念を作す、『此 優婁頻螺迦葉、是の如き念を作す。 の火を覆 許さざれ 時と ざらしむ 優婁頻螺 こふを得 ば得れ の大沙門は、大に ざらし 3 迦が めよう。是 73 り」との む。然 火を

b i かいと る は 河 5 羅 雅漢を得 るここ、 我が 0 今 0 如言 < なら ずら

び < 0 3 時 T 馬后が 言が 0 火火 まは 我也 時を 3 n , カジ から 彼か 此 CF ごとく。 木\* 0 0) -沙中 頭う 汝為等 砂門瞿曇、 火 食言 定住す 東西 したさ を の意 祭祀 に馳き 沙。湿、 0 是の る能 7 如 3 神通 0 は して、一住する 彼の舊林中 具をして、一に定住するを得 3 共の を為な C, 1 祭火の具は、即ち安定を得 き 3 なら 我" に歸か 能力 ん 火 しか 5 を祭い ず。是の 、經行して住 ٤ 祀 即ち佛に す 時を るの器具をし 迦葉、 上し給 85 んしと。 給 白を 30 1 して言さく 是がくの て、 此 是 爾芒 の縁に因 如言 0) 0) 東語 かき念を作っ 時 時、佛、 8 三善. 迦葉、 に馳走し、状、人 3 15 彼かの かず す、一決定 哉沙門、願、 故。 火を に 迦葉な 祭祀 に告 0 は 9

一四十四十

四

の下

动力 15 mu. \* U) 足が 11:5 -0 加豆 3 -13 732 10 45 0 --则。 = 3 かりに (E) (1) -2-大" 3 150 10 111 5 得 \*\* 8 許多 大震 7- 4. 2 3 版 力か 26 130 行药 住等 6 , 43-٠٠٠ 大 1-5 L's に神道で L 0 15 かたか 1) -1) WE: 7,12 5) F. 能 0 消空 我也 7) 5 1.5 Gaf " 水 羅6 1 漢" かくさいいい 2 加己

ること、我の今の如くならず」と。

11." 116 10 即等 7 The ! 375 · - 15-行; 1= 是於 C, 0 任芸 じ、給言 1 东江东 時 -7-[]; かい 1000 13% 加引 学集" 特 0 行 UI - 5% 11125 U) 5 き念を作 --11-4 防事 此二 15 12 だは、 思を 一个 學院 . 37 [3] U) 近\*\*· し給 大意 沙。 15 0 3 是 人黑雲起 船がたちっ 别心 食さ [11] 1--15 日: 日: () ñ. じて したは 故 RIL UE! 输言 政され 1136 1 1= を作 () 110 1 (ij\* 生 0 - 3 . 6 b -[ 彼ない 111-0 0 2 T 水為 L 起 (5) 佛: 维: 0) 1-1 11) 肝毒素 - 1 大祭 後ち 1= 0 我们 E: 加引 往等來說 に に 沒 0 . 0) 4 ないいない き念を作 自意 73 南北邊北 迦が葉は 制 還た 温暖 درار 300 大雨 せい 17-な -1-1 此言 1= 5 1263 彼か 3/2/ 0 10 Ile: . 是な 水流 i, 纪 沙 3 \_\_\_ U) 0 -7 公; 降すぞ -00 ゴ 大览 · 1 j 50 0 水等 林节 L. 1. . に地 如言 5 し。 1= にいた 德 10 から 0 अंतर के (प्रश्री के 沙沙门人 是 JIE: [] 唯意 或為 佛言 10 念品 の大流 J 0) T b 1 型 はか 念力 佛言 此三 通气 10 0 犯 所言 作二 7 經多 沙門は、 小 今日 有j# 所言 0) 即是 見え 大说 ナーナー 11== 1/1 行等 -15 Til 中別 此二 至い 沙心 L (1) たっ 115 c 7 處! さら 門所 -[ 3 W) 0) 小宝 ili. 大流 6 123 住等 0) 給言 EE! 佛芸 水。 ころ がな h 住了 し給言 5 (1) 神通 内信 所 F 15 1-.6. 0) 北京 事 丽5 に往り 控言 處 1= 1-是:(0) 0 がこ 1= 水が 0 1-8 有的 到" 3, 即是 TEL 0 事意 有 是 (-10 1) 6 念は . 往沿流 現!! E: 亦言 すりに -10 -1-0) 1 Sc. U. 7 復 明 \_\_\_\_\_\_\_ 前走 ) 2 作 に成力有 虚然 种. し給は 1= 0) -31 L 魔上红起 彼ない 如三 地。 fine " 0 3 1-巴言 是《 して 沙 1, 3 -73 1) 6 H15 党党 作品 0) -如言 1 則 倒奇 0 300 7,0 0 Zin 7 大 JE 7 勿言 ( ( U) 0) 1 H. 到 3 何允 经元 水 時。 制作 12 乃なな 共 The land 2 應其 10 住意 11 到以 111-11 10 1)

能 1 水流 在あ りて是 0 道等 行為 作二 す。 然りと雖ち 猾な ほ 1115 組ら 漢な を得る ること 我的 0 今の 如言 < なら ずー

而力 大に神通 此 如是 in a. 我们 3. 僧う < 0 大な なら 1111 祇等 沙山 は、 此: ずし 門為 て彼か 有が 是か は、 0) b 20 迦葉及諸弟子 . 0 加之 大威力行 復 優5 爾· 治言記言 · 婆頻· の時を 德 を作す 娯響迦葉 と術 6 何とを緩現 世で 大神通有 8 135 寫二 如いい 足さ(0) 一切い 13 寸 悲思 彼か 如是 るか b 0 -き念を作 []字: U) 外かり に、是の 優う 0) 130 問品 加是 北 と雖ら阿羅 頻び 蝶。 , 給ま ほたり 難に 如言 迦が 此 樂 30 バンル 念を 等6 7 計画 漢が III z. あもはは 验: ... 作二 0) 0) 得5 縞な 援き 3 (1) 人に、 ること、我の 此 唯提 0) 是常 無量時 [in] 大沙門 網。 0) 無漢を得 如言 今は き近季 に、是な 0) 如是 一百神 3 くなら 大學的 0) こと、 に成力なりき 如言 通5 3 で示じ 我是 有

告げ 0) 法是 爾を 行 に因 0 時 善 是かく を作な 順出 12 - \$ pi 未だ 世館 0) 1 哉な 如泛 時を 汝 き言 面多 1= 世でた 一般漢道 彼か 洪 112 0 0) 火と共に 作 優等 優う 我に 患る 1= 频江 新 1) 出家 好悪を平量し、 螺 人小 螺 3 , 迦か 3 訓言 0) を真然 c--東 集" 汝等 3) 耐ない 告げ 心 、具足成 大沙漠、 1= って、是の 光術 行ら 告げ 门门为 13 で受け 此 和6 生 0). りて じ 漢於 如: 373 出版なる 3)7 0) 知らし しめよう 身毛草堅。 0) 机管 11/4 Ti. を作 加拉 < 百 し給き 25 0) 12 螺等 海· 泥瓷 . 彼等 1 16-0) 3 日子を 大大: درد 1 D 一迦葉。 佛芸を 復見 め 意情。 世で h 経ら 汝に依 頂: 0) ) 3 汝は今、阿 漢果か 禮 彼かい) 不を得るをや ない所の 優う h 佛に 退高 T 坂原は 維 信等 白を 如言 ال: 漢なに 迦沙 楽さ あ 沙京 5

時を 優襲頻 安頻螺迦 四四 四 佛はの 0 TIL D か 間等 2)3 即益 便 ち五百の螺髻枕志の邊 往部 b 已りて告げ

す

(間) て と微性 彼如 15 0 北京で せる 7.5 大 液。 第1 0.7-行から 沙 -**AD**!! 1 1/1 R を見て 100 To. E W. 00 1 li 心を散 飲ら . . NO. I せば、 t RN 5 195 6 -1 この ni. j. 投作 HR-Jijk 8 する 7)3 131 N 71 7こ、 1 徒。 1 亦是 1/5 TIM W like 作に会に大沙 11 1: DE: 215 × 111 = 2 3 1= 作に促 1-10, 促化化なない、 114 UF 全級 (11) , , 说" --17-1/4 (5 3 15 15 11 11 1 Inja. 7E. 100 01 1 12. 7 k... 人。 11: 411 1: 1: (A) 100 -["] 所交 今日 2 0) 0) Q.1 nie? 党等人 化化 L き、記作 56 4 大沙 CK. à.' ∷ ∷ 是行 in 全行— ران [N]" 进 1: 12 1:

彼れ 技器 U) U) MIS 11.3: ; 度を O) 即言 佛 1/20 120 W! 一乘" UV 111 E 起 がに ő" Mi 白意 楽し L Ti 追葉及以沿の て言 1113 T 00 さい、 水, Wi. 1 気をして、火気 にく、 12 -6 心。 一下、 何i 面。 3 ひて、 -汝彦梵志、汝の 大信沙 告" 期, [11] なないし 01) 教育 也 Wis! 儿 0) ししい 43 1 III ... にして、投版 1 と是 及" 0) 108 10 ihi. 時言 15 ~

61

199

4

(D)。 斯』

到片

1)

T

,

J,p:

1.

( )= ,

ENT.

11. 1/2 b) 0 0 . 76 c 720 . J III 12 11 12 11 炝 3 排 A. 臣 77 74.7 11 1= 111 . 1000 12 (1)

等。 逐 1= É T (EA しているく 流 11 大なから 3 13 使か 1 1 3 1 100 10 -如: 机: , 0 ME: IMG Wi . 法 志、 13 世界 1 諸物を水中 13 An [ 世纪 3 岩管 UD 1 我 Min 2 (二 計計)<sup>2</sup> 所きの iji. がに、出家 11. 19 E; 见。 応皮 7. かい W) 6 1 14 受戦を与う館へ 心心 和和和 为" 15 (7) 復: 序 (4). 更高 には、社を指令 或は一時法一次 (1) W." 1 6 65/4 度 を以ら 0) 17/3-T たいに に 882 Ma Ma を作さ (J) 14500 11: ; ; 水 1-10 [[i] ]. 15

て、 是かく の如き言を作し給ふ、『汝等比丘、來り て我り から 所説言 0 法中に入り、 然行を行せよ。 0 諸苦を盡 さん

カラ 故意 に 是の時、彼等五百の長老は、 聲に應じて出家し、 即ち具足を成じ n

に何気 を造った 往中 水等 b んしつ に随意 きて彼に至り、 時等 に那提報 我が 0 爾るの って、 佐り U 75 兄を て沿 カコ 時、其の弟 彼に指 有為 世界当い るい 或は能 流するを見、 迦" 洪 是の何の災禍 東江 1) 1 の事 那提 T 尼連禪河水の下流の岸邊に在りて、 道看か ]成于 云气 の為 迦葉は、是の念を作 見已りて めに彼い を検 好悪を告 變化 校 とせよ の致 られし 情然として、心に恐怖 す所は 1 te وع るか L し已り、 む。 弟子教を奉じ、彼に往 忽然 0 告ぐる 然らず に対 先づ多人の に借かれ 0) h 彼等の ば居 如言 り、「汝等、彼 を生じ、此の言を發し 77 處にて درز 緊害枕志 を视察 鹿皮の衣及び祭火神 きて 他に殺されしならん。 4 作り、 意 體に非ずと なり。 信。 信 經 然· n の器皿調 文 11 0 慧 60 三咄咄異事な 間に 30 琳 音 小 作 義 我にいいま 度の、 怖 九 1=

义は 0 歌 然に 11

看を り きて言 百つの 師し 徒 0 弟で 0 于山 最後の 延光 還光 かと 将る を刻に L 9 て報じて言は 左右圍 除し、 逃り 袈裟衣を著せ く、一並に各、平安にして瞿曇氏 礼、長老優婁頻 12 を見、見已りて内心に大歌喜せず、 頻螺が 東 本の住 處 に往 に対け き、到 2 別提迦葉! \*\*\* りかない 見の迦葉に向 T 即ち優 は、 然がる 少频 ひて個 後のち 螺迦葉 自らさん を説

仁者は虚し 日旣 に此 迦葉 0) 兄弟品 苦行 火神 郭四 を拾す 2 十四の下 祭祀し、 T て、 循は地の故皮を脱するが如し。」 徒ら (= 復差 書 東を修り خن:-9

肝疗 (E) 及言 小き 12 泉為 U) b 1 水池等、 提 111: 11. 和" 上"; 111 ·· Hiji U) 常にた。行 領地策、 如き言を作す、一和 IC PAIN 16. 15. 道道: W. 逐 松心 5 報告 11: を修。 の言言の螺旋 C 學 [ii] :: 問度を、汝の T 1. 即て, 。 せん 言く。 被 上、今、若し彼の と次ずし 兄の長老優收城門 の逸に治り الله: 龙上 15 ばらに TI I I I I 1: 1) 自治 以に見行っ 勝る 北 知りる 場。 (A) 大沙門 後語言目 迦 11: ごとく、何の 17 ( --5 北上 を修り の 選 115 11. U) していくことに 11 0) (、)汝子 1= 蝶 を 11Ee , : が沈 にき、焼行, 為中 1 166 . (3 忘弟子 15. 1 號 高の語 jil 3 11 を修り は、個 作:-でせ。我に 那 . 婆儿 11 那提螺生迦葉及び諸弟 -13-112 h 0) と欲 朋 妙等 投"が 个. 提. حرد 45 姚 1; 彼" : 3 大沙 は、 1 1) U) 迦" 是二 1112 第" 我们 1) は 12 T 明; 3

-5-(1) . Uni 所完 に能 all. 1 你。 (三) り 日: ٠ 川... 一: に住すっ

水气中; 100 白素 記す て言い U) 1116 15 H.F. 1000 12 W. 2 3 器師別度を断て、尼連師河 似 (, るに、 (im) 读/ 沙克 决。 が見志に告 W. い (で ()) を判 (1) を作し、水を返ひ An i L 11 51 0 て、湿やの -151 の方面、彼等に になって して、我立て達 U) 水流 加克 ĉ, き合かり に振覧 1人老比丘 知られ でよる。傾の 作 せじ。 し給言 せる 戊及 à. 用序: il. 而力 印字言 電 火 1-司汝等、今、能く てよる 應; 1 彼 T 1 少くさ 彼等 の諸の Ald . る不定 1111 - 5 は、前に 13 15011 0 場。 21: mi. 149 先心 加加 刨 彼に等 北京 便 \*, ·: 11. 3 0) 所言 河 成: 水 10 0): 加 を将ら 仁 随. 成二 - 6 - 7 皮及 き (事) -6 ひて ( (指)。 (二 1) i 火

るを見、

U^ 만:

て心に似い

大に恐怖

を生し、是の言を發す、『咄咄異事

1;

0

1k"

52.

说!

12

ile-

人儿友

(1)

那位提识 爾 汝等 内心、 0) 11: 2 の一 居生 10 検が 大に歡喜い 迦葉! しる 伽节 11130 0 べせよ。 螺髪の 處を破る 0) 是の 邊に往 訓》 念をな 彼に何気 葉" 6 370 3 n 二にきゃう 然かる し目り 0 到知 殺る 他Eリ 6 後、自ら二百の弟子 3 7)3 優婁那 已かて n , 有る。 先なが 1= が提頭 即なな あら 多人の螺り 其での 迦葉の 二迦葉 ざるか 亦云い 蝶髻枕志 何点 0 邊に を将る りかり 第子 我们 て、 间点 78 心を造し、 今はの 見み プ、愛り 左\* 20 個。 ( -きって を説と 1= 彼に T 彼に 題の |割る 逃 授品 往》 すい 沙 -13-きて るこ 剃いい 言い h 社 逆るか 3 9 何然 長ちゃうち 前二 し、好悪いからあく 炎禍の 架: 0 優? 答法 此る 多 3 著。 頻はいんら 為た を 3 80 所 告 非に 0 のる げ 見み 3 如是 已はり 及 カコ し む CK を

兄等は きないとうな 火神 を祭 6 亦復徒ら に苦行 を 修。 72 b

T

せず

0)

7

,

373

T

今日記 に共 に此等 で変す 0 ること、 循っほ 地の 彼のか 放皮の 70 脱馬 -1 13 如言 L

爾音 0) 時 優5 要頻螺迦葉弁 1-0 及び長老那提 迦沙 薬は 逻法 共言の代 を以て弟伽耶螺 緊害梵志に報 U て、

如 を作

13 今出 告答し 0 法是 を捨ず 火神 0 70 3 祭り を得 0 3 我能等 -3 12 亦徒 質 地分 に皆行 0) 彼か 0 30 放皮 修り to 脱為 1) す 0 13 如言

妙的 竹 か 1. 阿丁 h 能 0 1 < 時は 朋祭 B 酮 伽" 2 0) 11150 3 時 螺。 カコ 撃い 伽: 耶。 螺 是 際学が 時 復志 長老二迦 優5 要頻螺 要言く、。正 三百の螺髻焼志 迦か 葉、弁言 1-0 處 及拉 は CK 諸弟子に告げ 11 那な 提問 に勝 訓問 東等 3 \_ 郷で 1= [11] & 111 此 ひて 行 - 7 汝等 で為な が想法 4 9 見か 那等 0) 婆是 行中 は 最為 處: 我的

つださい 大震 19: 1115 17 12 111 33 -15 顺 115 W.S MES H n. 1: ( ) 0 THE COUNTY CK W-1 1: 3 1. 大い 15.00 10 U: 州 D.A 地域が -けたっしっ %: 11/ , 011 1/2º (; :, 他行 1 The Landon 0/3 6 ME. 071 = 1211 35 辰 El à 4 ABI W. 7 E 响 10 00 162 ai = ( ) 11:4 して言 57... 15 N. 21/3 处 All. HILL . 11 (i'E' i) (0) 水で深い . j . -他 inter . 1 E C TE 13 . [-j=. 200 121 小 Th' アイ大学 (G : 1 11: 11: 随い :1/2 11: 1: C/ 27 自 1 JUJ. A WG" 2 101 Mi: 00 川連を ( West Miles JI, P F 机 00 1. 压. PIL MY. W. 1 1 E TE SIF jnj-J) に人ら 17:1 5 制度 An I 1: <u>il</u> -版. 1 15 3 1: に ルを収り 到 後 12 13 Mi a せいうと () 100 人 し !! 01/ 116 E. · 101 h 15 10 ME OF 15 胪 () と欲す。 11/2 7 已るや 1 11116 () に行を 0 11:1 (建) し、統治 -0 0) 远。 实了及是 清螺 制造 ( ) () () 1= 0) , 明崇人 MIL . .. 是の ででいる。 (S). CX 見梵志は、是 îl: 11. , . 75 以及を意 尼沙河 彼等螺形状心は 0) 3000 汝等若 を修する -3 引きいってい して 話し 14 (E) 位行 皮衣、軍持 を別が 115 0 MIL S に薬が 当に 能 是 当 全行 何是 L W . . 05 治言 を温っ 加直 是常 6 12 場に てい 是の き等 0) -[上: の版雑 M= . 即ち 1 14 2)15 100 11. 看 すい を然か 15 の鹿皮及び 1115 -년-13/ 5 112 11: 即意 有 ~ (1,1" 12 W. 也 1 1) 種に 1115 事を見、 L 视沿 11 3 V ... 11:0 18: 18 法,地 1100 il. 1 1.5 0) -ば

(0)

01/3

联"

100 to

の促進

远 花:

の歌

が内に作

きし、

多いの時

1

い。

党に対け

11 41 11

信し己

て水流 より 漸だ 三種 7 南に 身近ろう 30 別のか 現以 きて伽が 跌 神通 じ、 現場 没多 0 re ませた虚 题? 耶中 水為 7 it 70 を消 山上産い E-5 3 以為 城で 空 1= h 0)5 に昇陟 と欲い 現じ、東に没 邊人 L 石 て火 に向ない 壁を能 し、 を放送 所说 U. 所謂。 調り T. く過す 0 ち、 如是 狮\* して西に 通言 身を多た は飛鳥 きて と口く 此二 • 彼か 0 日古 礙! 通? 1= 0 現だ 身と作 月台 0 75 象 0) 如言 意い 頭づ 是かく 通言 川がん 西记 頂に 0) 地。 身みよ 如言 1= 1 入い 没ち 多た 在記 É りまを、 威徳な るこ 彼等 6 300 烟次 て東かり Ĩ, でを致化し、 Ł 来に現 復於 3 38 水等 是の一千の を、能 出小 0 如う だし U 一身と作 之を調習 < T , 南盆 に没して 水等を 比以丘 手で 大なくら を以ら 徒と 履 て摩 て北京 聚の 彭 歌ゆ 5 0) を以て停住し 捫 と地は 一に没っ 1= 如是 ã. 捉持 5 現ば 0 じ、 爾智 如 火 T 0 を減っ 時を 北京 < に没き 現り、世 至 地"

英なか **丘**〈 < 口〈 すいう 應 通言 3 る。 1= か ~ 現だず 是於 0 應音 ると 如言 3 ~ 1 證す に是かく はり 20 ~ 0 沙等等 し。 如 此 < 比丘、个應當 、観察思 是なの は 4 Ξ 如是 1 惟る n はよう 5 9 如言 1 る英な 是かい し 350 0) 應當 如三 かっ 114 3 分がる 神道。 ~ 1-是於 (1) 汝等 如意 1 知し 給 It. 思し 3 惟言 lf: ~ し 3 應意に是な 73 應當 觀が h 0) りる莫か 1 是かく 如く行き 0 如是 3 33 < ~ 分点 ~: し し 別る を生ず 汝等此 0) 如言

まで、

自然在

に行動し

72

02000

11:

は

是記

如言

來

0)

身神通

多

現代

C

給言

~

3

75

b

0

100 意道 眼光 亦 10 虚: THE ! は幾 然に 10 色等 一次等 亦言 は苦 AR · 图 in 非戦 今應當 III. 非苦なりの彼 前设立 3) 测: 機 细 然為 13 1. るがき し III. 限院 熾燃す。何を以てか III: 4 0) -EJJ. 0) 法は、 服装を 北京 悉八 ·) 烷 然はす () \_\_\_\_ 290 生が 抗茂し 然にす 慾火 所言 人を以て 機し 城然と言 受有 の故意 h

清: 1/2 是於 加門 0) 想 如三 1). 想 地: 1941 1 100 情言 12 造い法語 12 1 [版] 信じ II 烧! 5 坑地 坑 炒! 灯港-我是 然是 然! 3 11 XX. 7337 ME WILL 恋! 74. 1... 火 因  $L^{-1}$ Park! 111 12 2 次次·5 /流 11 3" 11.5 1 人 ‰ 故 (= 派 沙江 1-1. RI, 12 /流线 1= 然是 0 灯 75: 1 2 Th' 115 EE /战 顺 然為 鼻矿 ALE I 清节 115. 61 U 少 Ġ. 12 力波し 13 DI. 1-8 17/11 是专 T 0) :JE? 9 8 加了 知 111 以:" 福言 11:3 HE! 68F 机设置 i, 道言 力能し 水水 15 尘 1-11/12 134 iki 0

火

1

4

00

ν.

身

根

ME

思

企

部位

を目 明子等 亦言 3 14: 復言 47 1 ور -5 岩 Will 12 是官 III! 次了 'n 1 . 卿 1 C h 如言 3 处片 W ME! 15 ens 行 海隹" かに 樂 香 E1 5 10 3 世 脱岩 50 加茨 10 1113 513 0 海佐り 13' 0) 得為 岩 L 人 12 L 11 III. 所出 11 11 militar b 19=3 1111 10 7917 7 #=" ma. 已長 W-1 . . . \_ [3] -1 11011 MA. 100 能 1 樂 游院 非 13 10 3 FILE 是等 得 11: 75 11:4 2 0 12 後 1 2 illi. 身 () 0) 11111 行 0 AT. D 0 亦言 角間さ 200 又: 深意 即是 10 用天式 13 77.5 +, 12 title b Inp. き親る 復記 是於 隋隹" 岩。 1 7 L 宗言 - 91 0) 是な 自分 加三 EE: 10 作 TE. は 1= 0) 3 62 加克大 11:12 加= 14= 30 711 · 門底 9.11 15 100 1 3 智言 /版: 11: 彼此 1-0 出作り 1 0) 成り ( 111 T 11 21 胎 U -5-12 750 岩 3 樂 ( 110 OUL WE' 11= TEN. かとい 方は 10 n 9 害 かだる 0 (4) 105 MEL 11: 加人力 彻是 1 1301: अह 七く 我常 1 離り 10 [8] . 1 Tr. 42 0 3 Mex 是 所という 75年 PT " 0) 6/3 生! É 1= AUR. 死

Mil. 14 -1916 0) 1: T) à M 11.8 (Y. \* 10 (= 3 是言 137.5 RES. 加豆 得: 100 71 0 1/E= Э 3 Mi. FIFE (1) Will ! 11 1 3/15 BX. -1-不 R 0 1 -の光りい T-7 U) 150 压 SK. Ang Pr 15,-清清 (In)

『日に生死の諸慾流を斷じ、日に梵行を得て自ら利益し、

即ち内心に善好の解脱を得、梵志の法を捨てて、聲聞僧と名けたり。 の時、彼の諸の一千の比丘、 所作悉く已に皆成辦して、更に後有の生を受けず」。 佛世尊の是の如く説くを聞き已り、

諸漏中に於て、復、有爲無く、

## 意波斯品が四十五の上

12 U b E.1 1 IL. 1/3 11 b. 10 3, , 0) 9. A. 0 . 北京作 1111 10 Į. 及於然格子 人 たに以前世中、日に言を h 山き、阿藤原も着く。似に二首だ 2 M. 帯子と作るとは。 \*\* 5、失治 4 3 すを加みて、彼の三向切 100 · 编版地志行 一門出版 1. The state of th 我、公常に彼鬼 製炭衣を清 1.5. 1 し、恋く皆出気 (1) 1-行 ne : るを見、 11:5 U) *(*) 53. はは 11 · (何) 년 년 HE AND を使り し、これを剃り 志の子とれた。仙道、 若干年、火油を祭祀し、 5 L 11/12 がなった。 31] が、当上征 (1) - K せる な修得す を別。 を作。 113 14 三、川, 1-10 せる 今日忽ら己 外に 0 议 · 己:: 1). 11: るの 10 mg 1)

171 8 -413° 3 見の下には (

1:

今点 日后

じく

北

0)

Ut.

18

----

-}-[TC

Ť

ないとしい

「別等虚 しく火 へを祀る 江東、京後等 0/2 = (D) **光** 1 1151 世り 0

間や の時 彼別迦葉三人は、 同。 ( 治は此の故意 小には、に苦行; M. W. -Š. がて 11 -5 が場合に b 1/1 に限じて、足の知さ言を作す、

教等今日此の法を指して、實にこの彼の故皮を脱する如

婆辈。 及智 徳く 優う カコ T 已在 違る -0 沙。 爾子 欲に 波は 爾音 U 0) 祭火の 拱し 出点 h せ 門台 +> 0) 0) 0) 爾音 是 那 沙中 時 法にいち 時等 T U 0 0) 兵物と の器 我们 門 螟." 8 日午さ 時多 兵将螺管は 20 兵等 我们等" "善梵 彼か に入い 具是 题。 今は 逸心 螺髻 18 0 世に 彼か 即なり 螺湾 取 志し 居二 6 0) まればんし 佛ざ 1 在5 處し 戏 6 劢; = \$ 2 Jii , 木ないた 治さ 白書 b 木だい ・松谷 1,50 所出 12 0) [[n] 5 彼 元行を 志及 て、 志心 有る 興あ 處と < L 1-1= 上: 一邊に擲い 0) 和り T 共言 至 6 1= 12 ~ 螺 報は 治1: CK .E. 9 だん QI 0 偈げ 至 信公公 かきゃう 0 語語沈 一部で 是なの を説と 話: -5 9 b 1= 3 -17-佛所に 乗す 弟 图音: 泉さ 百 70 兴 修行せ タスさ 子儿 -逐 如言 池ち 正 < 佛門 話は き言え ---を聞き を消 并: 1= 火力 彼等 ~ に告 . 器 佛きの 1 -[ 到少 0) 諸調 螺髻 7 Д. 0 12 此三 377 h 6 1= (T The Mile 作す と欲い 1 所なと 同意 已まり 13 日をは 130 て 行 雪馬 明寺 沙心 C 度 なたに 志し 0 け 往? . h すっ III 5 75 T 彼流 T ナンム 一和上、今若 カジ 1116 彼? 勝 復志 なはく。『汝、 0 U 等諸然志 3 故 法にすっ 弟で 佛 -汝気が 3 是がの 爾· 15 邊流に 邊江 子し 彼か 0 を頂禮 佛きの TO E 築さ に頻い に入い 1= 時を 0) 如是 三河 出い 告げ m (=" き言ん 音い 所管 b l) 此二 棄 してその 彼等二 は 若し 何気の て、 引き 彼か 0 を作な に到当 5 乃言 共に海行 行等 0) 1-大沙な 佛に 然し 處分だ 反問 是か 酮 をう 一沙門が 一百万元 し給き 0 彼等二百五 6 な 問 0 0) 已急 ば、 白素 時景 PH 6 Ŧi. を作い 如是 せ。 して言 是 -32 () を修す L 0) 0) +: 2)7 1 たき 此二 当ま 音ん 教を 리타. 邊、 T 3 -0) 佛に 汝等比 に往っ (= 蝶 を作 は 言を 0) 0 h 行きいう 自らか 髻さ 省3 3 如 درز < 1 山龙 一統志、 祭火 しし を自らか 30 す は -5 0) して 汝等 汝ない 丘〈 是な 此礼 1= たに は能 長 0) 言を 元の行や 鹿皮の 即便 老道 T 知し 如言 さく を行き がただ b MI. < まし 哉世尊ん 7 我常等6 12 0 0) 持ち 5 勝で 我か ぜん 共言 擲等 衣丸 す 我か 摩書 3 カジ 那生 政ち 大心 13 る

mir. 1= 世が 0) 如 家是 Fil EU. すが (1) 11. 现: 1. 7,2 TIL INC: T 1 - 5 1 4311 14 100 和! (1) 新生 111. -0 是 (1) \* ... 11.) We. 他 11, 121 16" 05 写 15 UI 3 进生 近り になって 33.0 U. 60 1111 11.

(1) 時 心 1 1 111-4 11/20 介; 报意 初片 111 1 集、聚. 110 -17 All h 2 PICE L 1111 11: 111:4 歌 17.7 所言 112 侍 -T- . -15 3/1 自言 115" li. 一人 io. と似り 4 'n 1; () . XX: IN. た 志 .t 1, ,

80

12

b

(1E = US 11 111 Jik! 是-已 -35 : 特 次。に 9) 4 -1-61 113 -HES 1 114 が視三百の商人を主 1-112: 1 7,3 (1) Wil 111 ii = 115 11 1 ... 10" -25 25% (H: " HE. U) 0 3 (E-W: 10 -700 JIL: Mis. (E' . . b 201 aw ; HV. 汉章 111 160 -5 00 1 Carried . 15 えて INI! Ø JE 4 15 1.40 160 lī: 0 1 運 等。 18. 1 m: 12. 14.3 1 U/I Ü 11 介 1 に、公司 55: 151 UI 03 65E 195 Am " 142 10: 80 TIE! [] 3Ú2 -1[1] 15 3 911 / | | <sup>1</sup> | . 113 = 15 Œ 100 E , 셊 浙江 1115 () . 12.4 12 () 4 T, (): 1 iii • 0.0 1 ĤĮ Fr. 1 40 Mil -11. - --il. 15-(1) 15 示 7 名-10 111 6 14 110 11: L 1 112 17 **5** 18; i t 17 Ĺ 11:1 0 10 li. 11/1 义: W: 14.1 ----11 0) 11 F. 0) 100 /i.= [21] 3 in 111: 111 11 13-Ni . 43 ľ · · UJ. Mis. 前岩 1 5 D Ti 0) ( , 浙江 NE le 1 5 0 9 1: 版 1 15 (Street or 11/4-10. 11% 3 3 . 1 111-汝 1500 113 试 1.1: -[2-0 ME ? A. 諸 3 UI. 100 4 北 E 34 1= , 谜: 1, 1E" Ir, 他。 纵, 41: H.E. 1 3 101 ii. 1 45. :1" -U) 玉 172 by: Phi : 15 105 -1: 心上 17 13 1/3 12 4 1.1.15 611 60 13: 15. • 111 Ť W. . p(h) 10. 3 11: 51 14 . . Jui 01 150 ال الا 11% 11-1.11 1) . 見意 11 -11.5 11: 1115 433 13 1 Mi. 批: U 03 L 41 0 110 10/6 W. 1 % : 17 -18 地 ir.

爾毛 商人に擬 に記言 0 時 h 1 仮等三大商主及び諸商人、 共そ 0 物為 以て本領と為 0 價け 数。 直あたい L 三百千萬の金銭 一百千萬を 相共に海内 雑用度に に足る。 には きて治生し、 挺著 一百千萬を自ら して、 船舶を料 海貨を入り 理, 0 の食粮に擬 す。 るるに 彼等 述だ L , ~ 是の如く h 一百千萬を餘 2 欲い し、莊嚴 莊嚴し

0

解して船 養祭記 主。 竟を 3: 6. に海が 大聲に 帆を張施 漸ざれ 1= = 入る。 海軍の上に擲げ、食然とし 20 で調治 唱 船だり に行 へて言はく かを辨具し、 财意 する者 きて、 する かを求さ 者。 なり。 彼かの 8 , んが 四方を觀る者、 海岸に 其. そ 誰なれ 為 既に是の如言 の外に倍價にて、更に五人 か能く راني 0 至少 故に。 て住り b 海に入る」、(科)是の 少、海岸の 水等に 彼か 彼等既に大海の中に至り、 sa So に至っ 0 三派ひて入る者、 五人を得己 上り已るや、 を雇ふ 如うく るや 大海が 三摩大唱し已り 0 其の言語 所謂。 < 0 利な 水台 善く に浮か 忽ち黒風に遇ふ。 To 商5 供

る。 派は 向 世 亦 慧 行 琳 音 義 1= 海に 作

0 渾。 央 地ないふ。 沙 出 也、 沙 堆 世 水

中

でいすな

ち舶上

上にき

1

彼の風船

を吹

## 後の第四十三

侵波斯那品第四十五の下

悲い。 るつ に補金 廻還し、此 其: 100 (T) 的、加主代 11、 進居前 路は乃むこが地差世分 . 若し、孔等、身がを情 連って帰る 03 別に至 、 楽の買人、海洲に至 11.2 1-. 是の 21 1 るを知り 1. 复货 Ant E 見見 主ず、財活 . 阳河 うば、我等は 收敛 你度 5 して、本国に て、彼い なまり 6 ~阿羅, は今 しりて、種類 3 IIII . が為な **沙**克 最高 三龍 に前に 3 TE PE の故に、彼の 計画の に赤世刊益の 业 12. E INT の合利 政策に ···· 1115 の大道。 二に高上及び 0 の塔に EVE! (114 [11] Ü, Mark Mark 1. 00 0) UN E 入い いったなした。いのが、 6. 泉画 11.1 に、正、一塔を見 152 (C 年、成場して、 汉[8] J に利か 411 1 福人 人

所能の例に言ふが如し。

放通だれば即ち持戒心無し、是の因縁を以て地獄に強つって端に高の力は多利を成す、人は利を得んが故に放逸生す、

1161 は今、地質に心を埋び、共に無明を致 On 時、商主、是の 145" 1 () の、元の多のによって、鬼のれて 1 .11. H 27.35 **汝**為等語 13 知らる ₩., ~ しのに の信利がないにすっしつ 0) 图第 以為

と安置

すの

料力

理"

安置

其卷

魔は

9

~" しし。

速なやか

1

多た

财

を

之前

1=

與な

汝なんち

若し

多品

5

T

受 T

け

b

0

3

及びび

-- 5

始に

8

T

復誌

願品

は

<

未

來 T

世世

世等 常识 0 1) 等 4: 15 是での 今 日 記 [1] 6 1-1= 300 W. 111-134 107 -3 1 1 此 漢 Tî.= 如言 沙山 T 巴! て、 43 12 して、光づ (位: 3 Ò 11 UI 13 ili. E. 7 坝 13/ MI T 道 \$(J.5 2 1/2 1 11: 111 -53-报." 性。 如意 WE, ,) りつこ 验 (1) , अत्यक्त 1) に続いて 3 Ť W.: 边. 10 0 113/ 迦" 说: 10 = 1= 111:1 MAN y) 是: 位 (E) 温-(1)1)3 M. 0 175 10 -1= An E 13 4,11. 願品 地區 流: 非统强: 那? 1. 引起。 1: -[]-() 25. . . 道意 13 一个 て、小い 1) (日) 111-10 < を以ら 30 过 11: = な -1 11 12 () いて、 U) 一言 各利告 ----を付り 门的 税 三百万 三彩な 个门: Es 作 人生 111 . 华 及 it: 450 1-3 01 00 () U) 進: 1度がようさい X 11: /E., はむ に、第二 ÀII] 1 -CK 14: ((i) 250 11: ... に投が ull I 四二 を得べ [11-1 U) 11 | (i) = 111-15 - " () 1 の流流 出! 0 14" 付い 1) (= 711 j- 1 化 心门 T. 415 上 に 首: 13 こしていたこと 1 راد 1 126 水受世 17. 道及 是-上作・ 12 15 1 W. 0) 15 T 5 41.7 0 111 1 -CE 6 0) 一ちなん 符:: て、信は () 世。 红色 川 . 江, JU! 12 1) 10 111: 13 SE: . . 12 道 义: (E (1) 7.0 T U) ----经! ---沙(二 1: 供 U) ٥ たる空間 52 11 3 - ) 7, J'c 140 ėp! 点 度: 5 货 111 7,0 ini: 1 E. 所. 11 1. /c li 111 11. 111 13 1 7 6 提出 16 ( 他 1 U 111 117 法 12 1115 块 10 (1) 111 11. ¥ -Wi. UI 三菜品: 13 113 . 112 13 1 11. 1: は記 1= 196 1. [1]

1

(1)

BE :

を作

巴音

.

以外にして

{IE

L

ñ,

Nt.

01

uş.

ili. Ji:

In:

信告

17

-

2

1 %

1

(次)

Jin

(ii)

日华之

JK:

It-

fr.

W

,

160

(5 (1)

112

3

0

-7

Tir.

113

15

7/14

1-

III- .

17.

一天何

芒

他

.1

に (リ)

10E 1

IL:

M

M.

Mi

三に る

MB . 12

ME

1=

ENF

订为

10

lî."

11

FU :

Whi:

1/5

11

化市る

10

1 [ ]

(47

Ü.

(1) (大) (大)

俊。

Will:

13

10

[aus n

100-

11

10

113

1:

2

今だら る のみ、 非為 す 0 我記 2 0 優事頻螺 過く 去 世世 一善い改な 8 迦か 集は 亦たた U) 邪道を 邪為 道 に墮し、我、 に墮せるを見、 事は云何。願は 心に勤幼化取し は為た に解説 五百種 -亦得 したま の神通 12 2 75 を出い b ر ا だして化り 時に諸比 し得な 丘、即道

さく

<

8

土を有 王为 ち 上と為な 爾を に計 h 0) 一時、月盛 000 時 b 白ま て言意 甚だ大力有 (1) 。 佛は 諸ない 関補に 何(『暗」に非正)と名く。彼の國内に一刹利 丘〈 -上に告げてこ りて、兵衆多 して、光明照耀せる、 言まは 世館此 にはい く、『汝諸比ら 愛財製米 0 十五二日 は、 丘、至心にし 倉庫 他。 王等 に及う 有あ 其の王等 り、意伽 流い て話 せり に聴け 。 附: 初夜 陀花 (外と言ふ。)と名く の時、國王、心に邪見有 の我念ふに往告に、一國 。灌頂し 60 T

に諸大い

臣が

尼を喚び

て、悉く

変き り

T

銀い

せしむ。其の第一位

ない

影響を

那生

[1]

Videha Wideha Wijaya Vijaya

0)

大能臣、 ふ勝とい 匪n ( 5 須なか しと名 有らゆる 汝諸臣等。 最も上首た 11年 時に善意 け、第二大臣 四種は 23 h 怨歌 Lo 0 臣 兵衆を 各名自ら ho 時に前言匠。 したっ 復記 爾子の を、蘇 情が 王らに 心意の中を説 時、彼の王、復、 摩那 し、未降の國土を、 く降伏して、更に畏るる所無し。今、宜し 即ち王に自己 (作)に善意)と名け、第三十 さく。「 がけ、何気 更に廣 して言さく、「大王、當に知 大荒等 方便を 常に降伏 何い じて、 情ま 一を名ち 作 して 知 -13-無かりやう るべ 17 T め درز 阿斯 し。 0 能に降伏 此の一夜を、相共に娛樂 諸大臣等を 波多なな に覧 国人 るべし。 の意見 ((降)に前 1 情を恣にして、五然を 召集 己ら 臣の意見 如う 言しと為す ば、 し、之に告げて言 h は、今、 治化し の如く 此の三 て住る h 一切。 ば

心计 以点 -11: 故: 足多: 1,00 得 W. 111 5 魔に -3- ( 1 人!! 開き - 5 1 12 - ~ 者信ら 何常 报 1= 奇有" 無りは、 んに 5 者し是 何意 但是 () 1/1 E. かんご 11 1= Ĵ, 自為 供常 1 言さ 但是 150 大意 5 8 供答 大"; E3 个 若 -: L 1 (= 知 彼に永事す 1117 3 岩 1: 1 li. 15 温温 : 197 1: 11 1113 [11] 113 0)

13

3

から

1

te! 1; -1 167 II: 特悉く 00 11/2 るで行 地の 展 雅 b 10 人, AUT 版. 人を知 能 101 É 1 き衣賞 The T Ė 1: -1, E Ŧ; 150 1/1/ 03 101 13 W. IQ-100 一點 常 7,0 0) 1 に後い Ci. 答 を宣言が (15. s.) 大汽王 (E |[]; け、 10 匪比 451 1=-元 は今、 じてい 自き介 三年 して、木だ聞 0 に関係してい 一一一一 神光 T カ」、 で以りて 差を残る に暖憩 能、是以 派; ( 13 1 供 --35 でする 何》 追: ---7) 3 00 () ult. .16.17 以 LI. FR: ,km 3 3 1, べし。時に前言 いちごん 03 03 Li 彼かの き草履 典の 1 な知る とか 设. 上方 2 諸は FIE C 11 110 前次 生し、 0 単に 3 沙 12. 鹿苑に 四、好这程: はだ大に消し 大王、今、彼の人に事ふ 15 3 節、即る 身みに 0 1 は後し、銀 處在 手飞 自然 1= に白排を執 して、一精進多聞 一上に自己 るを著け、自 . 行過集門 IIE. 1/1 進 持 法 ty 0) T , II. 白厚尼 1 理路 は他に美 コンハ 01 1= . . の人有 して、少 だり を以り りつ E t) 画(

15% 100 O 13 (10) 和別ななり 16 E 温100 5 似其 水 THE. 71100 や。登身の物は具足を利た 7 . Ma LL 世代 為特 ģn. 不少。衣食 を作り 11-后, -11 はたい 1 . して乏少っる所無し、 140 法 安 0

我が為 善. 爾等 授気 の時 U) せざるやし。 利り 8 世間に諸の に次第 震物 乏少する所 盆、増長するや不や。 院王、彼の躶形迦葉道人と共に、相慰問 1 爾の時 解說 沙門及び婆羅門有り、各、法行を説 が無く せよ D 躶形迦葉道人、即ち彼の舊伽陀王に報じて、是の如き言を作せり、「大王、 我が身も亦安隱を得て L 0 是の語を作し己る。是の時、 國内の 人にたった 豊富等 思なな なりや不や。 しせり し。又、復、 < C 是の中語 **網行迦** 行迦 心に疑い 王の政治は端平にして直 の有らゆ 迎 葉道: 大王の身體、起動安和 處有 人 り、即ち諮問 即ち王に報じて言 る至真質な る者を、 して言 なりや不やし。 なりや不や。 さく、「大い はく 質者、

に説 王的 道: < 1 ~ L 聽 けっ 」。是の中、傷有り、鈍根の人は、了知す 是の 中等 有らゆる至真實な る者、此の っる能はず 真義 か 0 我、今、 告さ

世別の

幽冥思癡

0)

人は、或は質なる

ると或は虚

10

ると或は妄語

こうらい

をか

【三】 (原文)觸語不能辯了知

夜叉等 部 彼れ 汉 復 業 智慧有 父母: 及 13 0 HI 0) 一切雜種無 婆羅 切 等。 親に 少的 有る 0) ること無きを以ての故に、三 們等 亦實 亦言 るこ 復 無し、 L 1= 無 非 彼 ず、況に の一切に 善悪の果報 更に誰か能く調伏せらるる有らん。 此 かもいなっと 0 h -111- = や復上諸天有 があれる 被动 0) 111-2 HILL C らず に無い るを得べ 1) るる も辯じ了知する能はず。 h Po

那品第四十五の下

119 此二 程: () Ú, 1300 13 10 3 10 1 11 [/] U) ルに 767 : III. . . 4. 他三位 (E 0.1 地では、 . :-111 381 III. 11. 5 in ÍI-: = ., 若し Div NE ii ---を言い して、 Ĉ, -[ 11-1 D 1 施 (行) rii; M 门, 1 3, -所言る E 悬板 () 1 11 1.: 11-1 1 1 ; 1-1) 是市 して 1 () 11: 後,果; \_ に乗り 11: 113 0 1.E\*\* ·, · 0) 4.110 以父子 12 11 Ú, 7 7 - 3. U) 11.1 (1) - 1

135 沙人 13 · L. 1 الم Op. 3: ,, -00 111 |111 |111| 21 11 M fill. には代 111 11 b 1 . 此言 11: 等は能 り、自ら進行する < 殺; 7 者有 T 2 ること無い (/) -

11. 11. ne CK 加 U) 大山西 9) 1 illi /CE はいるで不 于生 , , 1,11 5 10 THE -67 はず からろけ、若 して、 流。轉 かなてい 0 時 や方に脱 受くるを是を智慧人と名く。 ( IL に傷 するを Tr. 得 .j... .j... .j... ん て死すとっ

是の如く煩悩乃ち能く浄く、八萬四千生の後周、

50 |||||= ||||= <u>\_</u>:. Mary of 滑ほ海湖 に海湖 0) 波言 0 1 Mi-0 から 加言 U

Bの時、語言大臣、紹介或(を囲き已りて、即り保心記したの知さば、次のに認から、大下今應常に知るべし」。

地址が、

Hi 1 人上にすっ 11 原 Karu all f 11. . . 111 1-7 1 0 文)如 1 1. 排品 便 14 14 11. 池 煩 1 110 依 (8) 惯乃 15 15 WA 14 95 RE 91 龍 () ċ, 17 部

大。 (13) (c) 気以に ( を則 1 じりて、 行者追集、我、宿命と何る 即八星形则是 Œ (1) してい 信息するに、時 是 0) 如意 如言

用?

と作な 分張 **滕爾城** 口 及出 を 0) 龙 間き 爾音 前言臣 故。 何等 7 0) 護 己を 7 時 0 大点 故る 悲 刑言 TES h ひ、 流言 王的 ナこ 震 0 to 府 悲泣 沿き 1 7 6 是な 付加 <sup>3</sup> 白月黒月の 哭して勝 作 悲泣 0 陀芒 1= 0) 我们 で長い 知 F. 5 如言 するこ き能 3 して 0 者と 是於 第言 15 L と乃ち 涙を の如き清 一大臣 理り ~ -1. 作" 13 7 是: 下流 1) 違る 亦 8 爾い 0 0) 浄の業を作 能 国的 失ら 2 四し 難言 %。 行为 鳴ē 111-درې 万次が 勝と名 大震に -0 |別: 7 かこ 明ら に海道有 以為 十二五 難言 拾地 と無常 7 T 勝 il' 報 TIES 我们 已からり 13 3 に、恒常 1: 3 7. カジ -C って、今い 植で 大災王等 架等, 9 1) 115 3 000 王为 ن 無き 迦葉 と作 当る 0) 1= < 後に 11字 1= 大王 八八陽 是でい 它 道。 知 1= b て、 知 人 3 為 (Et 6 如: 0) 1. 加章 5 当さ し。 陀" 及 きず 齋: 有り T n 1= び前言 王; 戒が 6 立: 知し 产 我? 暖了 O T 3 3 彼かの の娯楽 受持 る資味 1) 1:3 巨 亦 0 し。 の二人等 彼か し、恒常 臣人 0) 憶 胎 念す か に告 0 迦立 大意 に随 遊葉道: るに、 げ 臣だ て言は (= 0) 人是 皆他 是かく 精节 所説 他進して身 生ま 往; 3 0) , とき 如豆 て奴ュ (1) 0 ( 35 汝流 供《

耳記 有高 -3 悉! 伽 慎み 王;; T 架等 我に問 迦。 大臣。 東道 ふ英か を楽し 人に 集し 是での 礼 0 我、今、此の難勝善意弁に及び前言の三大臣 如言 之に告げ THE PERSON NAMED IN 1 []] 7 き已なり デート 1 b 唐言 \_ 卿等三人。 J 1) 起 ちて、 今元にも 退去 J. 本宮に至 1) 步兴 等を遺 , 岩ら 1) 私し U 彼か 語" (1) 夜よ の三流 を過

0)

人に 3 17 て炒色とはす 智慧5 ) 1) 訓ぎの 扱いに 1 15 にあ 10: 6 -() 引行を て坐し、七川を經て、正欲 せん -0 時ま 意伽王、是の U) 樂を受け、放逸自念、情を継える を作 し己さ 一覧に 入りり

T 住等 し、 七日は を過 3 て後の

生き て、 るも 學 T 遊戲 を作 時等 学 1-状ないた 方行か 12 せる 高い 一次行 1, in in けにしている 妙色殿 被 等等。 6 次ななか A. して 事、女は今、 き指言 ーごし 11:5 川。 0) -1-1173 L 0 1115 ハ」とて、 是の 中に多く i) 15 小江 内に動物がある 入い に向禁 なな 1112 けて意思さ -10 を作 115 ではよう 種語 意が楽な 父王等 したにし 其の女に告げ 1. 0) むや不やっ 1 100 局。 所無し。唯る 木行 0) , 1 、女の須つ所を問 避众 小りに種種 9 证 D 次なが 1 共命の 1) -1112 cs [20] c 何祭 樹木 到给 く、「善意意女、汝曾で彼の間 難色の りしりて父王 の上に、諸の華泉有 に一言を啓白せんと欲すっ 1 0 か食るの我に なされ 51 の時に意意女、父王 2 工の足を頂心い 17 -向ひこ之を道、 後にいいる () 後 後 一 しいいていているかん の相様的 Mi. 學55 に自して 14 0 UI 张 ni: 買は を以ら は父 MAR 13 作:

父王我今布范 せんと欲す、一切の沙門婆羅 門之

恒; 月生力 Ti. に発 る。 Mig 13 くは我かれ 1-丁花さん 0) 災川さんちき 72 真なんこと とを

防主 を作 12 版 伽 陀 1:11 其の女の是の如き語を改く الدا 7: 1 2 en: 三、個を以て遊遊女に報じて、 是物の 加夏

L

善女汝今至心 聴きけ、 我智人より是の 如く 間》

汝今何の 復多種 の財が 故に此 を施さんと欲 0) 意を後し して、 Fr と雖も 世さり別と の諸疑人を訴惑する。 一切は特容にして果報無し」と。

现代 未 小來は悉く 当無意 企 汝復何を須て か過夢苦する。

女汝今彼を聞 273 ずや 0 迦葉 う説法は正し くくし して差はず。

に造業及び作 人に無く ď 一切人天 の善思果も、

夜叉鬼神も悉く行らず。 父母各屬す も亦復無し。

略やくせ し八萬四千を過ぎて せんに八萬四千生に の後は、 是で如言 流導 き煩惱 に方に錯覚 以乃ち能 の心無きこと、 1 淨

新 は海湾 に任運に時の の限制 到るを待 に依 るが つべし、何ぞ强て 如 明中来だ至ら 世の紛紜を作 ざるを預 めじ いすを用 す ~ カコ ひん。 らずの

及び未来 世は無し。 汝今りらろいまみづかひとり し、る此 疲勞する の事虚有るなく る英 かい \$2 「真質なり -0

じ)

諸説は汝常に知

るべ

に父王に白る 個 恋意 して言うく 女。 父王 為伽 の、是の如き語を説 3 を聞き已り、 心中に 発ます 即ら復、 個を以 T 更言

優波斯湯品 第四 -1-五 0 下

> 七 中来至不 (原文)此事 (原文)豬如 可预 海 潮 依 限 期

八二

無

有

虚真實

mi i は今是の日 門に上て 一形により 。に正法を以う以 (人) 復王( に無機 て天下で治むべ 11 11 () - \ んことを初む。

当に近び彼の三大臣 () ][\* ];\* が一派 八八八 1 : () -j:

父生ル 11 11 ...... 気ii () () 00 1-11 U 形を現る 0) = 0

11 E 10 WT. ill を行き個人が 設う、下肢 下肢 03 : 何 の 5054 1 师: 2

それ 个 干以 行て是り に使ぶ 事を聞きてより表 1 與へずして、 反りて王をして不 现。 () 我が身内 N. しく自ら見るに、 (1) を作さしむ。

故 1: 此に求生し 後後近 li てはいい 身全代

がはき出い 追集は Et: T 已言 1= は恐続 \_ になった。 11 15 其の後復述りて前気を受く。 共の意思の意に指 へるを宣ぶ る所なり

0

[10]

王労は んききと 為 四方至 続べ、 理りない。 Illia 10 [] の事を遺解 せるに、

云何ぞ彼の の人に随逐は受して、相學びて即便ち強著を生すること、 小児生の Anii ( D 师, () 道位中に入って行 30

0

规:

智者は変化 しって東に入り、展轉して更に相逢る ( 自ら防さ、悪件の諸朋友 (= 狎れず。 如きぞし

> 元 (原文) 湖 東田田 是 141

稱其恩感意所 (原文)隨遙意受親並人。

くたいなど、おのづかないできる、常に作罪の人に習ひ近づけば、

是の故に循ほ彼の射、梁の如く 久昵習學して自ら相成じ、 其の後自然に悪響を得 智者 の罪に著するを畏るるも亦然り

ちろもろ の悪知識と交る莫く、常に智慧の善知識に親し から

者し諸衆生の身業淨くば、八萬四千の生を經んとき、

迦葉既に彼等の輩に似、彼の輩も亦迦葉の壽の如く、屠兒の衆命を殺害するものに、又獨射釣魚の如言者に、

彼の二を格量するに一種にして唇しく、膝不如の差別有ること無けん。 是の如き理を體する無き迦葉は、愚癡盲冥にして空しく出家す。

倒左轉して行くに度を失ひ、無智愚癡にして心意迷はんも、 者し諸衆生・淨を得ん時は、八萬四千の受に應せず。 此の虚妄を執 して淨肉と爲さば、八萬四千の生分畢るや、

偷賊の人物を動殺し、能く他の與に思怨讎を作すと、

衆生若し彼の淨を得なば、云何ぞ八萬四千生あらん。 迦葉と彼とに 殊 有る無く、彼と迦葉とは亦異る無からんも、迦葉と彼とに 殊 有る無く、彼と迦葉とは亦異る無からんも、

【二】 境。或は摯に作る。射地

「三」(原文·若諸衆生身け置く處。

八萬四千生分畢。 八萬四千生分畢。 經於八萬四千生

【12】 (原文)若諸樂生得淨時、不應八萬四千受 浮言浮行にして、淨行だにあらば、八萬四千史を待たず、直に淨果を

一切脱り、はない、赤皮が切り出する行ること無しとせばいい。ことなり、赤皮がなったら、中であのもの、といい、といい、といい、といい、といい、ことなり、

25 11:5 作品に Tropics Co. 113 れら、人前四千度を経をとば、

没的 に成り 、日にして行行る 7: る大火燃の )(2 (化) 00 所具 0) 道。 物化品工 の空間 る如く く出家するがごとけん。

大臣的 是で はに đại 10 . 1 1 MIT. -なしてい 作して、 00 松高 1: 11:00 Ne: 自ら一切の ~ 快楽心 な位件す 35.45.40 功 3 にははいたしとい · · 化化 3 1,00 7, 0 ho - 1

している Ž. 11:3 + ō, 40 時景 14 Mi でかって 一日然に 既らくの で受け 100

世に人の能に (1) 水が 之がいたってか 17 ではで ざる 3 加多 AU I 1,0 んだい 電影 きを以 水流 て光没す にいるつ 7) 沙言 ている 1/62 125 にははいい

人 数すり 00 このく 明 大いけんいこ じゃうじゅ 411 ばからはの泥梨に近すること T 약 ř in a せぎ 8 8 du i を以る 12 60 T -1 北。 (0) 主なの此での T 小江 1000 別に出の水中に在 明にいた。 別ないとなった。 L 7) 4 1 きな以 7 6) 0 10 て没り 7 . 4 ()

5

18

する如

けん。

(原文)若请案化得評估、 (原文)若请案化得評估、

省智、

看後追陳?

19

h

(1 to 酒苦's 0) 次に覆蔽: せられて、 草重くし て自ら學 ずぐるに 勝た いふる能 13 ず。

(原

文

被

諮

苦

衣

覆 11

蔽、

世。 1

可以 没する

為為紙

è

船久 附著

沈 亦

忠

海

草

0

百

北に水 一自學

1/1 不

鱼

衣

色

生 衣

衣底者

草重

勝

久しく して 是於 の如う < 金寸ます 重年なり

1 の衆罪 ほ 人 古 諸の 0) 苦行の を 造 るも の5四次 一切い 亦変な で治 0 罪為 りて 明宗 アを造り 6 9 速だか 5 漸泛 ば、 漸流 に人たえ に上界に向 今んじゃ 一は彼の 體神 ひて 地方 生から 0 種子 重 3 かっ で得 5 0) 如言 h る如言 0

即なな 罪が 業盡 ち ちゅう 270 ら善果處 己としり て後漸くに生じ、 1= 生し せら h Lo 若し諸善 を造らば業 報は 0

時を

[4]

(原文)往

上告造諸 一ろたい

切

罪

今生如彼地種子、

罪

業盡已後

能 す

はざるに 50 3

歪

所となり、

重くして浮

浙

こと天 悪な知り 自らっかい 時 を安置 識さ 思惟が 多 1= 12 意意女、 覆は 0) 0) 彼さ 2. 如言 相き して 恒っ常な 本 施いた 處-から 3 カコ 0 如 3 i 亦宿命を識 是の 1=3 026 1-寸 درر 排写 h 3 12 大がいたら 水がかい 0000 を以り 戒: 已是 個世 沙 1) を説と 復 三至 な 6 T T 次言 告ま きでは 0 善" 0 3 故意 た大き に知り 大点 知节 5 0 前战; 王當 に • 所以は何 5 牢言 1-3 多なな 復記 恒 ~" 1-我们 知し に封治して 7 3 0) に重なっ でに、 黒月 白 月の八日 彼處 我们 罪業 ~ ねて 投机 彼か に於て、捨身し 7 の時、 我们 造 , 共 德温 即便ち停住するが 6 0 彼處に於て 父に . に、往告、七生 造る 邪草 が終を行ひ 白して言さく、 の所の感業 十世 7 已後、又、復、金剛聚 - 6 で及ぶる 既に善業 , 如うし。 他左 を、 الل して い十五日 0) 覆 妾婦 摩伽陀 父芸芸 復きない を造る 藏美 11-1 を使 L て住う 化國王 12 16 告ま 大震 して、 6 計りう 1 する 淨。 含る 知し 時と 洛? 1-は城内に在り 樂を受 3 我和 八禁 0) ば種い 富貴 ~ 0) 齋法は 處 種の の家 灰点 < 60 我为 老 3

優波斯那品第四 7 五 の下

17 故意 河中 他 6 行 26 地学 1 1: TIT! 11:0 101 00 今は N. M: 11) 1184 10 1 1: 17 Ö 111 FE 1-7 11.6 JVA Wist. -から 10 -13: NUL!" Ars UI 100 13.5 1115 W. 1115 T 4) . W. 位的主线 いた ٠.٠٠ ١ 11: 907" 110 あるが、あんせん 112 北 HIL. 1. --11-(I): Mes 3 11: 3 · 10 : 1: jj. (E.5) - . 11 身: - - 0 AIX NBC 17 10 12 今にたい 100 受 12 1, 10 () Aller. 受打 UF < 0 办(注 - 字: ] て、 9 17 NE T コルか IIE: 4) 0 115 何に に よ . (1) 1.0 -1 3:1: 135 1'} -/: |: 復為 改造 上作 All b 1 1:17 T-1 15 7/15 Ni: かくこよ IF ! 天。 王: (= 1-5 . 10 1) () U) 天上, 我 11:50 M 120 \_ . X 11:5 を温く 115 3)3 10 是常 T!! 12 ъ Ò 标 11, 自然中にいっちした 57 11:3 2 13 THE STATE OF THE S ) 4112 10 12 1 27 彼心 似次 , きり 1110 300 11 11 1 1. 10 抗 に大き 12:5 17. 1-心人 10 , .5 . 1 - 3 10 J'y 便多 化完 1. 17 復志 して、 得 MIII. -1j-J. 31 即為 10 颁. 1: 我们 るで 後 11:= 11:= 他也 很大 11:2 01 でかずる 加; 1.1 -/CS けたむいし でに 11.2 利天 を拾て、は、彼 在受け 1 1 -1) 11:5 大监 11. (: 主談。 11, がて、ほに拾 13/2 所と 大: まな 0 世は はい 我们 2 を消え -M. 1112 1 1 11: 彼に WI -3 大王、ケ、白 1 0) 17 21 110 -1 -11: 全 指" 13 NE. 企 1. 小小 を以る 1:50 12 []] (1) T 11/12 1 口道 10 14): (=

.[ 能 00 . . 9 / 6 更 (5) W: 1 Ž, (h) PE T. だ! 上! 王<sup>0</sup> C 是: It W. 4 W, . 門学担心下 1-1 fur i (M. N) 1= 선: 0) 天仙法 0) 流 しし mil! 613 1 起 å 是: -Jiệi (2 UT .1F. Ani 01 し、後 05; ( IN. 天仙、 -132 0. 1) 1 1 选。 伽 F n i 安坐 - 1 FE 心见。 出语 7) 1.1 () 肋 12 即意ち 13 , 33 一天仙 1:1 ME? に指す **贫意、天仙** () 11 1) 旭 1 () \*, 1 1 11: 近に 01 1/2 足を頂 17 1/1 -[ ill; 4 195 () 70 明 10 1774 746 10. 11/6

(

1,1

15

11

.,

0.0

2

Po 十岩に 王智 王智 仙光 印ま 反問 我か 頗も 白意 し夜や 沙 から 為 て言 叉しゃ T L 83 でて、 諸は 1= 是か 天有 は 角星げ 天仙だん < 0) 說" 此 如言 せよ。 6 や不能 で言を作 1= 向部 の事を 我や P から 0 8 父<sup>3</sup> 游らいから 此 せり、「大王、大王、 實に然り 0) 父とかう 打動 して言 6 や不なや。 上は、是の L0 天流 何沈 、「食者と 此彼の 到記 ぞやり 復志 を信ん 天人 言はく、「大王當 ぜず -111-汝、今、 行为 仙花 -0 1) درد 世世世 铜 沙門及 意中等 問問 0) 沙門婆維 時言 に、 は風い 大小 に知 し善思 此二 天 の事 門を有 不 2 那等 ~ を信に 羅。 9 0) 果報諸 FE " 40 善悪果 せ ざる 卽な 唯意 王須ら 便" 願為 業 不報一切皆 や不 有多 さり 13 為か b < B 12 阳"

ず 0) 世上 ~ 有ち し。 ---6 ば 時 今日等 天 那等 上より 羅多 能 省。 天仙 此言 我能 15 9 元が行 下水流 王に向か ひて 20 仓钱 码 阿 12 を説 This s (1) 日子さ 3 ~. 7 し、 常 伽 13 我是 陀王、 5 未然。 天 仙花 -111- " 15 (こ 情報が 告 1) ---に賃者に債 はいい (京) 25. に、満 者天 仙艺 足一千な

有あ

9

亦な

夜中

叉し

及

CF

諸天有

り、父有

'n

切着有

1)

此

彼

U)

世に

()

9

計

U)

び婆羅

門有

9

5

我是 Ŧi. 丁錢 沙 與治 ^ h も、 須ら 1 知心 3 ~" しま 0) 身に 禁戒 打多 12 から

3)3

る

~

1=

王" ・心中 っに善行か たらく ば , 何言 1= 四次 b T カン 未改 水は に一千を償は 'n

智与 此二 人后 0) 111-2 彼常 人 等: ま 债 b 部で 3 與: 1111 を行せば、 ~ ず、 是なの 彼如 如言 き人間 0) -111-3 1= 和日 0) 债 求 12 む 水 13 =) 23 何等 10 處 三難常 (= 7,3 得点

地节 地ち 狱 洗 0 新二 曈" 火 燃に を受く 曈 ++ ば , 3 或ない 0 時も 諸 所に 利力 打 も 6 T T 割 周; fili して 身完 食: -1)-から 12 云い 何管 死い 111-5 1= 能 < 100

波 斯 那 11 DI + 五 0

tin." 17 | M. M. T. A. M. さに、一芸何で我に、手いこを返った。

j., 利とし 1) さら、一門でに、云何で歌 に一位の自己組まれる 15 7 Am [

.N. 加、 134 = 152 

h 一一山山 161 3.11. 芸術を表表に信じて、 . .

W. 1 16 利行 ・ 下に 向 ( 11 5 に、云何ぞ我に一千貨を別へん。 12. (5 畝 が大い 1: こる。

地震

に作

1

で手で

には多く 11 一一の劒 Wi I に十六刀 3, i,

4. 艺

三日以 ŀ 0 111 720

加克 上に買い 地流 0) 13-16 6 の流は、進病に 21 て行くしたせどるに、誰か能 して以 如人们是 く我に一倍の鍵を現へん 加到

(1)

Lo

:11:5 中に入りて苦痛を受くるに、云何 ÷ 181 に一倍のを與へん。

丸に EFO Au "苦苦" 近点中に、 致に復存 の内に在るで、民何 一句 一番 のおのまない されば 21 Ui 計量加 三価点を契約 火を出 977 -5 へん。

を本位して行らくと体をざるに、云何ぞれに一倍緩を得へん。 bik U だし、

彼處は畏 在為 る無智愚癡の輩、云何ぞ 10 100 し闇無明なり、 日月の光影も照さざる所、 我に一倍錢を興 か。

大王此 當に是の 0) 非法 如言 の行を捨てよ、 習を作すべ し、 王なに初ま 後に應に地獄中に墮せざるべし。 む如法 0) 事を行む h 30

王當に食飲を充足して與ふべし、 西南北の有らゆるよう來りて、 沙門婆羅門の乞ひ索めんに、 衣服湯藥臥具房をも。

彼常能 彼等精進就行の人、沙門·婆羅門より語を取らば く王の苦厄を救護せんこと。 新は熱雨を 継蓋

い遮する

が如う け

王是の如き 善業を作す時は、 多く朋友の相随順する有 h

快樂の 處に至るを得、 神通中最も神通 を得ん。

一切の世間 の水等 を渡れ も亦是の如 るに直に流を截り、若し人尾を把れば隨つて濟るを得 直を逐へば直を得邪には邪を得 んが如

打 人中・法行を行せば、 陀王、既に説を聞 凡そ人の學行皆勝を成 かいん さん

福二

濫伽

大梵天仙我を哀愍して、 循ほ父母の婚見を愛する如し。 き已りて、復、還、傷を以て彼の天仙那羅陀に自して言はく、

優波斯那品第四十五の下

WIG 1 1 1 災、飛が着のに現まし、若しは智人を視しの部事を見せよ。

11 说-1000 · 我们 別に没有 

今 地等 他行子できばし、門分表が四依傷と 12

附金加 1001 以大先仙 TER を読む、我全道面 This. de Mi

1

101

( <u>1</u>

地名 111= 多なり、投今一一。雲の語 に依ら

Mt 「王、今、者し罪を造りて息まず、沙門婆羅門を憎誤し、 0 時、大仙那羅陀天、湿、更に偈を以て、驚い 伽陀王に、是の如き言を告ばぬ、

他-川倒を姓に除 正法の行生行じ、沙門婆羅門に承事し、 からば、我と汝と各各相 見じ。

書 精造・排放・布壁・浮たらば、我上放と恒常に相見ん。

事( )(本) 時に那里 天に 陀大 1,0 人人们 原語して、十指字を合し、有過三軍子 院大士 0) 15 (-) に成法し、正見を数分して、心、匠に見 時に那級 で、即う所は 'n. 起心。 し し る .161 が上、別は 正常

今、見よ、須が身、得地文これなり。間の時の彼の王、蹇伽陀は、見よ、即ち今日の優襲が - 1 D.Y. 110 北 伝に告げて言語 まはく、一次諸比丘、今間當に知る べし。簡 の時 の天仙二 三 吃" 以 

. )

W.

したこと

T.

-

至らしめたりし

して、 頭倒 神通もて教化して、其をして無上菩提に安住し、生死の際を盡くし、無畏處に到り、涅槃の岸に して邪道 頭が の道に墮せるを見て、精進心を發し、数化して正道中に入らしめ に入れるを見るが故に、我、是を以て大精進力を發し、其の爲めに五百種の變 たりの 今日も亦然り。其

を出現

優波斯那品第四十五 の下

## 卷の第四十四

## 布危竹園品第四十六の上

は高度所 是の 精、形情的眼し、枝を仰いで方に行き、喘気風聲し、行かんと欲し て、一切は 万で作品 1 皮膚に、こく いはないかけんら、 0000 1 2 前に向加 , ſij. いばの苦行仙人を化せんと欲し、清寒の為 10元 いる無し U 3 AC. 急(元道を川、 ひ随さんし欲するに、一歩もひらず、 名けて法国 it Mi ことはなんあり 小等 おだは立即 4 その性がに踏の意识を頂え かるで、象頭山に住し、火防に尚く王合城に向 1/4 , 2 たまる、未だ現れらずして、王舎娘に至 咽炎 推に情年港、外しく 1, 7) + ふ。その法南林内に舊伽人の草庵有り、 ざるを見て、湿蒙に入らず、皆風中に在りて、各各原生すの何の時、 金澤して生の質、類の如く、容免的 、作行を作し、 高複的焦して、絶に皮骨目り めの故に、彼の居處に至り、其の窟門の月頭の外 たる を以て、唯、今、一生に、但、傷に位ふり、 頭白くし ていま 3 12 O んとはい 其の別に、一萬個人の居た 其の中に常に五百 て少毛に、 • 近ちりゃく W. 12. 山。 皆る(百歳にし にして行っ 行" 训言 1 7 5 苦行道人 1 きに 1) 少: 2

に在記

として、此の例を脱さて、彼の値に語りて言まはく、

寧ろ一句を説 し人百句の偈を説 人百句義を説 < も百千に勝り、 くと雖もで くも 既に義理無く 美の名味字 に関す く者をして寂定を得し して文句派 ・文に合はずば、 ば 言 ~

一月のいちぐりつ 今書 若し人善 一句を説 し能 し能く自己の身を伏するを、 中手 < 佛言 < くを最勝尊と為す、 。世尊に歸信せば、能く彼の たび闘を過ぎて、一聞百倍して他に勝れたがあす。ころうちゃくはられた。 戦はいる を解するも、 聞き己をは 是を世間 獨是 り自ら伏するは百萬人たるを得、 りて自然に寂定を得 十六分に勝れん。 の善闘戦と名 るを得ん 10 ん。 かい

一月の 月の し能 中手手 中子 < 法是 たび闘を過ぎて、一闘百倍して他に勝るるを得なればなった。 0 たび闘を過ぎて、一闘百倍して人に勝るるを得たながなった。 正真なるに歸信せば、能く彼の十六分に勝れ んも、 んも ん

月の 中手手 1 く一切の僧に歸信せば、能く彼の十六分 法性の空 たびたため で思惟 を過ぎ、一園百倍して人に勝 せば、能 < 彼の十六分に勝 に勝る るるを得んも、 12 \$2 ho ん。

布

施竹園品第四十六の上

【三】(原文)其名味字不合文。 【四】十六分は十六倍の意。 【五】(原文)豬如小兒月月學、 所食如彼茅草頭。嬰兒の如く 月月に學び、茅草ほどの小食 を取りて苦行するの謂なら え。

能 人佛 法計僧 如水 议 1-を信 - 7 .. せば、 3 (j\* 1) 能 10 行に及り 75 法。 性 0); 加导 70 h 思惟言 きがか

(1) 111- " 加言 []] < 歸》 (1) 1/2" 1 10 3 Ve3 3 10 0 - -0) 信人は 3 相音 3 h 難: . 具是 能 L T 便 ---百年4月 十六 :=/ 滿 分 -1: 用於 in 7) 12

加。 - - 15 心 H: 皇 m; 13. を跡 THE - 5 3 明 彼の 口〈 業 Mi : 13 T 百千萬 說 倍; 第 脉: 11: かっ を得 1

彼 FT: III. 作; 11: 诚。 0) 心 足 30 以為 T 林华 D 能 1=1 1 7E" 是次 0) 火台 如: 1:00 調し かくさ 报言 を得 ん。

11/2 代言 1 F U) युष्ट 3 72 見本 ---能 ( 价 ---啊! 115 供: 18 -11-は、

しん

7,00

1

6

T

神

7

配

-13-

ho

U)

3

-4

~

カコ

6

す

0

8

T

5

3

to

3

カコ

らす

1

1 11 心心・精進 人高命 即是 3, 13 他言 山。 () を堅持 1/2" 70 に満つ かてき する有 祀し ルす -) るる、米 2 3 3 1 1 勝言 一章 日言 被告 3 0) 爱. 心 话 柯洁 1 13 II. て寂定有 彼 足 0) L 15 --一等 30 70 勝 ME: 7,05 < 13 仙江: 1 100 3 烂 in 13 0

し人語命

年:

(C

つるも、

盲型悟慣

1

して閉る

見無く

1

智慧及

神定な

行意

9

一点

0)

14

活。

()发

0)

長品 b

373

勝言

3

足#:

3

13

人高命百年に満

3

1

思" 続"

心

Ì

恒高

1=

散る

13

生品

十九

は

云 (原文) 11 ili 1. N'y 14 14

命や 百年 に満 0 る 8 情省 亂 T 長な 覺察 411E = 勝き 1 ば 足だ

1 0) 趣る を添か 百年 に満み すん 3 打力 3 一いちにち 世世 開党 0 活は彼か 無常にやう の句 0) を視ら きに せん 3 1= 3

その能 岩 C. C. C. く身み の非 雪り な る を了ち 0 す 3 も、 3 有5 いる、一日日 0 活的 は彼か 0 ず 長が きに 勝 3 1= 尼左 る。

人きじゅ 前命 百年 1= 満る 0 る , Ch. 世別 0) 竹なる の處を親 ですば

此: 0 爾さ 福河 2 0 時 を 0) 能よ 問 3 世世 < 質な 甘露 已点 b て、 是なの を識し 人人皆悉 る行ち 如言 べき妙偶頭 3, 一ち < で説 大流通 0) 活 き給ま を證得し 13 彼の 3. か時、彼の 長 し、 37 是の時、 の一切の 1= 勝 3 に足た 諸は 彼礼 等語 岩等 3 一行人 明苦行人 13

【八】 支徙

廟

٤

べし

1

惨·

或は機管に

作

00

失

队

極

也

13 详。 舍。 命や 0 利 たう 温u 拾 1 4 虚空中 T 6 T 出い 1 で、 般涅槃に入り、 出 り、各地上 で已経 りて佛 に階 少多 世 介え t 1) の足を 水かくわ 酮· を頂き 人を出だし、 時 禮言 し、各各禮い 世禁、彼の 以為 自ら焚焼 し已りて、 证 三旦羅漢 し、 彼如 の含利 既言 U) に変態 地步 を收 方よ 5 已是 持ちて一聚 虚字 る に対きの 騰 0)

より

ち

D

0

0)

ران

と作な ~ 111-4 7 即ない 為 彼か 3 支提: 0) 3 0 合 を 世世 利为 将塔上に、 起 介で は しんだま は神手網 -30 種。 殺さん 是 種。 0) 0 0) 法 指次 時等 を作 3 彼ない T i, 1135 に 作 じ己 < 日かかか 諸はい 比 6 丘有 て次第 砂点 り に諸比丘 給ま 世館 U を佐助 彼常 2 0) 塔成 典。 に、行 就 泥江 3 -び石や 彼如 0 3 座\* 供 加。 陀 3:

施竹 園 第 四 + 六の Ŀ

三四四

11. [[1] 1: W 113 -j. は、河地千人、行こ 11 020 U) 11, 17 元 113 所当 7:3 () . (

TEST OF 11 11:3 11:3 1

Ni i 0 時, The TOTAL 1:-J'a と興に、王舎娘に至り、彼の 加いして {{\}}:r 有多 て記 この住せんと歌したまふつ。 (他のははの内に居住し込み) 是の時に 

の人食 MINISLE. 氏合成に指

精妙なる 対は、の中語 1: (E) i. ĄĘ ik 12 [ii] ]]. ひ 

干人 Ò 115 . 0 切员 時 1 03 彼忠、 History Charles 13 6-MIK WILL 10 原 " (加 \* ) 下它 " 16 7 On 6 W. 15 がたた 13. . 陀中 一時代 に来り 00 墨、山 E (f って、 小さる うし。 ひ) 遊行 11 b (T) 1117 54 -1:// 1/2/1 化し、比丘 1: -X1: 1 17 U. T 10 Stu に全、己に王 ill 

> 1 IN IS WE W (i) 17 V W, .... III . . 魺 m N. ٠

100 出 のに言いま 後に記 17. 84 J. きして 通り 2 所作已に対し、水下 他 it. in 11 11: "指" "你们们" 价: 0 の首安住心に化 10 日前三世の作 、更に後間行を受け on! 小、又、但、他知道 たと、相具 ÓUS 0 日1 ·言述·世間 で能く是い 5.5 1-WE ( 似。此是 しし Will 天・人・鬼・な・沙門・及び嘆起 上加加 加き行きない。 1 後の他気の説はは、初も費し、中土 G 11:3 0) Qu 11/-門は、他心 史夫·天人门 Ü, /E 4E 111-" 1115" 門為 1 1 (1) HE" 17. T,

如言 進1 き等 0) 加多 2 羅ら 滤 川かっ < **乾**令 0 三佛 義等 得か 妙多 陀だ を、 4= して、 岩も 當に人有 唯獨な h 其。 足 b 往》 里か 3 T 竟清淨に 見八 3 を得え して、 h と欲い せ ば、 0 如是 其 < 0 説さ 人でと し給 善 たったかく 53

8 彼い 所 0 大意 沙心 門。 0) 邊人 至が 3 ~ し。 世等人 1 見ま え h カジ 故意 (= 

爾さ 那等 0) 由為 日子さ 他 摩書 0 人公 fln of を満れ 陀信 國; 足 0) 頻頭の せ 3 娑維 回 内公 1300 0 諸は 即ち賢善 遊遊 門・長者居士と共に、 0 好から 1116 中を嚴循 せ 王舎城 85 T . 3 其を よ の上さ b • に坐し、 導引して出 前後 で、 30 園の 佛の 透为

往れい T 如に 來 1= 見記 え h ٤ 欲き 4 0

出点 時き 樂けん に彼か 爾芒 家 す 世 0 門寺書 3 0) 3 所言 有あ 姓公 5 女 彼如 世上 0 人との 國台 1= 乃ない 雙的 0) 道が 王 有あ 含し 2 3 彼加 を 4 城や と無く 傳聞 中に 是の如 す 一姓が 13 0 かき心念を 1= 歌 舞作唱 な女有 -此 b 1 作すす き音楽に 0 シシ門界 共产 7 樂洞解 0 程製 我、今、 女旨 文を名等 一程子と 有あ 6 15 0) 彼か T 10 王的 婆維 3 U) 沙彩門 衆伎 種 跋 い・六十四 帝な 0) L 邊元 T ٤ 40 四 20 能う 長 そ 意る なる近 鹿° in. 場。 ~ 70 叉は き端正 40 30 < 融 1= 具《 作 る。 足す 0 0

可我? 9 至, 3 人に 0 を得う 力を 時 頻高 頭 3 ٤ 以 彼か 能力 て、 0 羅6 爾芒 12 女 維大王 道を打 3" の時、彼の女、 の前に於て、 の念ね h 18 ち 恐る。 18 て行 37 とり、多人を雇取し、之に告げて言い 我、今、崩墻 是での 111-4 沙門 血質に見ゆ 如云 く示し 0 邊心 现况 室所の ~ し、 到次 6 人行きゃ 門を h 20 又表 なき 出。 復言 To 處に h 是 と欲い の念 多人大衆 於い く、誰流 を作な 已たり 速ないたか す。 T 913 0) たに往っ 後 能 雑間 -叉, < \* 多く増しいき して、 先 彼か 是於 づ 0 0) 頻ん 共· 世世世 如言 質な < 0 頭 (0) 沙娑羅 我们 思さ 1= 見る をさ S え 遮\*

王

15

h

塔に 計学 00 2) TIL 40 已って、道を得、一切 11 世東せし 即ち當 伸性体に見えて頂腰帯散せんと欲す。 め に汝に如許 て、其の上に坐し、自己の家よ の見行刑はを原 の疑点 を異ふべし。二是の時、技芸譜の受雇人、一念の時間 1己の家より出で、端直 平 正の好道を行き、技体の直安住は、これでは、たいなりです。 だけない ない ない ない ない はない という はない という はない はない という はない はない という はない かいかい は、印まりが

に歌き なば、則ち疑礼 し彼の姓女、先づ家りて我を見、其の頻頭王、既に後に任りて家り、此の婦女、我が前に立つを見 る(能) 35 05:1 11 世年、役の建女婆羅 から を生せん。ことの念を作し已り、即ち神道を作し、彼の経女をして、即ち更に王より前と生せん。 13 10: 1 一散命の心に念する所を知り、知り已り て即ら是の如うな言を作し給ふ、

心に恐怖 3 4) 4 1,1 10 1,0 0 を生じ、 如言 m= 王は、先 大王、汝、今、亦以的二十、亦是任無し。然りと雖も大王、汝、 して いなら 1111 慢快毛野して、是の如きぶを作す、一个、何の鬼神災禍行も 11.2 やして、 正に告げて言 む 12 水: 6 るを致せるこ。 んと欲するも、其の事一定し、即ち住して行 是の時、彼處に一天神有り 一、『大王、汝、今、恐怖を生す 、原则安川 かす。何の時、類回 上の心を知り、此を中 てか、投が為 3) "送过大王、 " に似を作 1:

何<sup>\*</sup> 师师爱图大王: 一九中に、一人を禁いす、名け 彼の天神の是の如き語を聞き已り、連狭に他を這して彼の人を放だしむ。 て禁甲と為す。「富に居故 心ししむ 41. ば、小型ち行く を付んし

1 放為 已るや、 車を通う すい き處は、車即ち行くを得、 其の通せざる處は、 歩みて山林に入り 佛はいけ

往 記しげ L 佛は कि है 所に 到かり りとなり、 佛足を頂き 禮 し、却いて一面 面に住す。

に向か 或あるい より 有あ 0 0 60 なは佛 時等 爾辛 前二 爾芒 ほとけ に在る 0 7) 0) 時を 梵行を受 國で と共 時を T 合掌し、 りて 彼處 我ない等 世尊 1= の一切の人民・長者居士、一面に坐し已りて、是の如き念を作す、「今日、 己が 學 0 0) 摩伽陀 國師、 却ら 摩: 寸 言え 伽 姓字を説き べし いて一面に坐し、或は復、人有り、 陀國 を對 と為な の一切人民長者居士の、心に念する所を知 優隻頻螺迦葉あり。未だ審にせず、今、當に是はこれ の、一切の人民長者居士、或は頂禮し ~ すか、迦葉 各相影喩 既に自ら説き已りて、却いて一面に坐する有り、或は復まで きかと たま 等が、 し記りて、各、 沙門の 邊人 佛に對しい 還たしり より、梵行を修學すと為 かて一面に L 默然として、 已りて、退 5 1= 坐する有り、或は復、 個を以て彼の長老優 しっせ て一面の 却いて一面 程量沙 ず かい 此: に坐 門。 中に大沙門 人有 4= 中 坐す。爾 少妻頻 迦葉 3 Ď. あ 5 世尊 0

葉為 に告げて、是の 如き言を作し給ふ、

訓が 迎葉ぶ 汝何な の事じ 情 をか見 る、先に河邊に在り ッて苦行 を修

我か 及 CK 来 の為た め に此 の意を説 17 3 12 彼かの 祭事 を棄て し事 云何ん

長老優 此る 頭螺杖 枕 た志迦葉、 即ち還。 を以て佛に まつりて言さく、

色聲 香味 水及び觸 法 は、五 立 公 世 世 別為 0 人の求む る所と

布

施

副

EI BII

第

四

十六の上

\_) 如 きなではだけ に湯 つ、是の ١١٤ を食るなな がった 33 投稿 しり

倡切 何為 假了 力が 70 1 (1) 道、 115 使 113 能 00 - 1-0.11 143 (E) 证: ج. 11/2= 質に回答に問 阳 位がある。 (5) . )~ と、是の時、 3112 ひて、是の 業、後、一個 人民经济居 世尊、諸の人民の、 加豆 がき言え作 do 及び婆羅門、是の如言念を作す を説く。而 し給意 7 تالا 是の念を作せるを知り の二人は、は JE. 1111 .. 大兴 沙兰 LIo、近、更に - ) 2 % 11 5 falji して、

色な香味制等の法、泡菜、是の中汝何を樂むか、

武は天上人世中 に行りて、汝の 心に食る所を投げ 間点に いいくろう

UI 長老任婁杭県梵志边業、 重ねて湿、傷を以 て是の言を報答す、

不是另 一我気が無磁空を見るに、無相情優にして著する能はず、 3) でに誑有ること無し、是處の祭祀は我が心を樂ましむつ

生され 0 故に、 ·200 U) が便 是での 枝の侵襲類は近葉に告げて、是の如き言を作し始ふ、三世業、汝、今、若し時を知らば、彼の 東類绿 彼ら 12 如く十方の は () 則是 言言ら、亦二偈 磨: 伽雪 法を説 陀國 諸佛世尊に、皆此の法有り、「若しそれ一切大衆をして、朕喜 0 一切人民長者居士、心に是の如く念す、『此 かずる。爾の を記く。我等、今、篇、自ら知らず、 時、世尊、大衆に、氏喜希有の心を生 何かこ 大沙門は、 12 15 地し ら、自ら二個 心及び前 何与 カット こ 110 1. 上 山南子 11 想で を記 ..

座: 业 們面為 动门办 陀然 葉さ 國さ 0) 佛是 一切人民長者居士 を聞き 3 己まり > 上婆維 即ち佛に 門九 等5 0) 自意 為た めに、上人の て言を にさく、「 法法 111-11 を現場 珍言 の教を 00~ 神通 如意 を出だす にして、我、敢 べしる。 T 是こ 違る 0 時、優婁 せ C

而がに は支売 L 福音 して偈を説 0 0 て言を 種は 時 種。 し、或は住 優ッ 0 きて言 神通 1 0 新言 世尊 を出 迦 葉、坐 だし、逼ねく 1 なは質にこれか 或ある はか 坐し、或は t b الله 我が 源が すり て、 教授師 後に しせり 即なる 队公, なり、我、今、真にこ て、公より 神道 た 身" 出 J 間だし、 1) 下於 煙流 1) 虚空 て、 を 出 地等 中に 7: ÀL し、或は 無上世尊 上に住 於て、飛騰 は後、身 の聲聞の 佛足 す を際い ない 3 01 顶等 弟子なり と自じ す。 震ら 是かく 日任、或 b の如こ

『微妙の神通を攝受し已りて、世尊の勝足趺を頂いるのうでなる。せなり、ないのないない。

弟で 子儿 0 司記 既是 に已に 周る、 世等 13 真 にこ えし 我" から 師し 旅學? 父な 5

1= 爾芒 向き 15 32 0 . 沙岩 時 門 向が 翟 摩書 彻" 墨龙 0 能 道道 0) 圆 弟で 783 生や 梁婆維 子 じう 1= して、 希! 神門長 行 で者居上 沙岩門流 0) 想を 士 0) 邊に 及地 1=1 すっち Cli 路人民 從 0 ひて、梵行 心に是の念を生ず、『今、是の優婁頻 を行ずるや」。 是の 知 を作な L 日語り、 迦" 世世世 0

説と 所言 酮÷ 0) 煩問 布 時等 施せ 持节 世質な を湿っ 残い を行き では 一方: U) 大心 ~. きを教 楽っ 出。 0) 家は かへ、 歌喜 を讃笑 生きるん 布け 行 0) 因緣 想を 角罕.f 脱岩 生やすせ を護 業 報は るを知 を説 助。 し給き 3)2 五欲 ) i) 11111 りまま して世食、 の計 大衆 1/2 0) 既離 為二 0) 摩? -5 に、次第 伽 3 陀図 12 說 きょ 0) に説 婆維 0 因ん 35

议 E 100 h 40 . : 小 120 111.00 111 1 41 01 11:1 快花 O. 11.5 5 地流 口" 11 WY MF: 8 1 1/20 世" \$ 50 to 0,1 ill. 01 Mi: 十一部中 大: 1 13.0 工、机场 神心 (i) 大流 能 21 61 id HI 111 色言文 ill. 大流 18 1: -D: 信息 111:5 fi" 15 15 (1) の人、一時に領語 15 1. الحارب をはく 15 1,11 是() 出に以 111 3. ku I . 1 に付道 して、心、清淨を得、路法 1: TF. 0: 法的 がいい。 加。 1= 10° L 10 -1 431. はんだっ 心 しては - 3 きを知 沙 . 行為 大き 門へに呼ん Au I U. 1 ( 1) 3/L!: 1:11:2 (3) 是. 時、逃中に在 び、文意 die 12 机工 ر ابق (, 1-の、活場が、 0) () 如当 ----中にかて、 似 後、一切の -31 13 心の ---波言 心心 儿 0 大大ないとい ではは、小田他 -71 消息 法言 温色 10 がしまる Re II m, 限を生じ、電気の 11 世点 pil 197 -I. 頭皮が ことに E , IL 14 0.0 (1) 11 1) 人们与言一 3 U. , 11

DE. --UJ. O 法是 は、特に 1 00 1113 なのと、思い如 他 ( がは 11: 0) H15 位,一部。 1.11 % 0) 行うしたと 1,

京川民省周士、及び人民は、 なるになるとできた。 なる にんだい。

1115

15

1

-C

过渡

學說 問題

Wii

乃是

411

605 1 W. M. 10 17 ic h 0

δŘ (3) て言さく、「如果世界、我、昔、家に在りて童子たりし時、五種の興を費せしを、我、今日、一 094 -4-康 (加) 心人, 似: PE E, HV E 岩 [11] 2 一一一一 Ji Jil 1 1 1 安二 M • ( ) 已に法知 法中に、是の に於て をし、 1 しに法相, du [ 、復、砚心無 3: 9,115 11 得て自住 10 211 b -、日に ピに法相 1 30 14 世 1, 定得。 に入 13 即等 祖汉 111-4 法相中 17" 111 FE? 法! (I) ! に 放告 布施竹園品第四十六の上

らく 成品 0 就する 顧問 0 法を説 なり。 、佛出 世等ん 出心 初上 世世 願 を得さ の、 し給ふ有ら なりの今、 今 き給 世世 我が為 世し己らば、 72 亦成成 は h 0 成ず h 已に成ず 何なん等 を。 ん めに説法し給 るを 此は 彼か を五 此 は即ないないない 得太 0) 上と寫す。 世尊ん るを得れ 即ちこれ我が第四 72 b かり ふ所え 0 0 第にい 邊に、我、 n たこ 我が 一に我、 h 願は 一に又願 0 第二 < 匹 一の心原原 供参 の心 一に叉症 少年 は我、一切を、 S らく を設け、 願的 0 時に在 かん なん 願。 彼か b 36 h 0 0 0 歡喜を得 いい 世章な 今は りて、 今亦成する 悉く 已でに 王は位 0 早時 邊心 一選知し 成ず に 3 を得た 得太 王 め 心に歡喜 己ら るを得な 位か か 得ん を得る 60 ば、 此 は かの 72 第五 90 我がが 此は卽ちこれ これ 己己らば、 世でなっ 元に又た 第三に 治化 我が 願。 心管 此二 0 ふらく 又願 我が 0 内ち はこ 我が 第三

0 時為 Ŧī. 0 心心原 如言 なり。 き心を 今亦成ずるを得 發言 せり 1 順點 13 tz h 0 < は、所作有らば、 又、 復、 世質ない 我、ことこと 我们 昔、在家童子 < 成する 18

得太

【三】修伽陀(Sugata)。善近、

より より る h め に説さ から 20 ノーカ 3:0 諸色を見る 一切時時 る 無意 此二 を得、 E, 0) 形壽 ふ。又、復、 世世 重 に優婆塞 でを盡 人とあ 70 3 かが b . 我能 如言 まるで 0 行を行か行か 世尊、 逃遊 今後 無上世尊、 して蔵伏 しず 誓ひて殺生せず、 ぜん。 たり 0 今より去、 我も今、 願的 せるが は 善修伽陀よ、我、 < 7 13 衆生の命を護 亦然りの然も今、 世等 出公 世世 3 るを得べ に歸た 我が是 依 今 迷人。 の如言 ること、 勝。 法實 道を得、 き持を知 世尊は、 il たり 猶ほ己が命の如 歸依 . 種種 り給き 間あんち 壁と こへば人有 地に明を得 の方言 聖僧に歸依 如來 便人 くし、 8 b 世尊 T 身の曲が 山、今ん 我们 我が 0

(1) 5) 財佐庭と作 1) . 是 0) 如 き等 五流 STATE OF を持せ h 唯自 順口 は、 1 4 世貧及び比丘衆、 から、 1)]; 115

0 飲食は 供《 売を受け 治に 1

会へた 洪芒 60 設した。 0 .) PHIS (1) 我常常 王 1, 11:5 回に自ら行い 唯 原 原 けったま 位。 12 1 7 操 、は大王、 きて此 (1)11 知しり 国項頭天王 已か のはなる り、自なは 常に安樂を得よる。我、 の為めに、既然とし 明に白きを べし して言さく、 -2.29 と。是 正なる の言を作 て請を受け給ふ 1115 ひずる した。 成世年、此の 2 時に頻頭王、坐よ で、個別である。 一。時に頻頭王、佛の 中上に坐し、王倉城に入りしかじゅうな 1) T ... 0 () 起ち、佛足を頂 まはく、同時 は然として

100 世"介意 で問題 -5 る、三市し 覚已りて、 佛を行 して去り VQ 0

力等 今日屋 こくい に語り を作し 類語 王等 に非なっ はの共 (hp\* FE 日記 王 行ってから て、既然として住す 去りて未だ人しから 世第に馬車を布施し Jiji a 伽" 亦然りき。己に付て にの頻頭大王は すっ は、但に今日のみ我に馬車を布施して乗らしめ、我が して乗らし 時に諸比丘、即ち佛に白して言 () 時 我に、諸の是の如 佛、諸比丘に告げて言 6,2 又自ら行かんを乞ひ 3 事を施し まいく 8) さく、『希有なり世録、云何 るぞ。此の事は如何で是 、一汝、諸比丘、至心に 為に車を産

比丘、重ねて佛に白し して言言く 、『難願はくは世尊、我等が為 1 12

[ 154 154

1

(i)

51

边门

共。

戸国内に一王有り、 善意樂法と名く。 事、云何なるかを説 き給へる類の 如法に王治せり。時 時、佛、諸比丘 に告げて言 に天帝釋、彼の王を見んと欲し、調 ははく 我的 念 1-

天だなしの す。 から 御= 為た 天だ を 磨ま 83 一の教の 於野 一者等 发力: 1= 梨り 彼れ 73 T 如言 虚といふ。) にかた る 3 くに 沙 英かか 5 して 莊厳し記 T 北 0 に告げ 是かの 要がなら 敢て違い ず須らか 已はり 如是 如き言を作い でする有らい って、即時 5 死言 汝學多梨、 3 せ、仁者善意、三十三天及び じし に関浮提地 1. L 既るに رعر 辿かり 教を受ける 時 に飛下 國言 1= に正式に 調御天摩多 己り り、遊遊王 迦 T 户 . 梨, 國語意思の 賢な 天帝釋 它 即ち帝釋 手に嚴駕 形で、 は、 邊に指 汝を見 來きり 90 1= F13 共 T 我を見る 5 L 3 0) 車はま て言 を得べ 既き よ。 千世んびき に彼に 13 h と欲い 0

b りときり 一者は今來りて車に上るべ 虚念 に住 個。 を以ら し。 めて善意王等 天元 来 0) にに 正版や上有る でよった。 て言い は <

此二 預ぎ 諸天は仁者を憶念す、是は彼 0 0 乗り 時善意王既に聞 は は最勝に して譬有るこ 300 即ち東面 と無な の三十三天王 J b 9 行いいけ 北上に登 な して舒勝天に 1) 2

向か

30

諸天後はる 是の 善意 來? 時帝釋大天王、 人になっ 123 彼の 王力 法王者、天帝釋と共に此 0 水注 る 造に彼の王の を見、各起、各起、 水るを見て即ち起ち、 5 7 迎禁 處に坐せ 彼如 に告ぐい よしつ

一・此處自在天に於て、此に住して天の威力を承くべし。建造へて王に告げ言ひて曰はく、「善來、汝世閒の大王、

布施竹園品第四十六の上

停まら 100 1 と欲せば時多少に隨ひ、 情の所用に任せて終に達せじ」。

1) 爾· の時 我、今、壽命の減損せんを恐る」と。是の念を作し已りて、即便ち偈を以て帝釋に白して言は の王、忉利三十三天に在りて、多時に住し已り 心意に樂まずし て、是の念言を作

我告初 めて來るや天上の、此處の 音樂微妙 の辞を樂め b

阿芒 「王は今年・壽末だ虧減せず、 我今壽命の終らんを恐畏る、所以 但王は今善業徴なるを以て、是の故に天上を樂まざるなだけ、 0 切利帝釋天王、即ち還、備を以て彼の善意王に報答して言く 命終の日は猶尚は遙なり、 に選天果を樂の しまずしの b

1-「畢業心を迷惑するを以て、故に心をして天上を樂まざら 告より 来 自力に乗せり、 彼の業は今盛きて係有 しむ。

る無し。

らんの意か。

金公岩 L 天の威力を受け んと欲せば、 即ち天樂を受けん こと信時

(H) なる車乗 乗中の如く、又感亂する妙林苑の如け

時, に善意王、 し是の如き想を作さば、 此の傷を聞き已り、即便ち誘りて天帝釋に白して言はく 即ち心に樂しんで此 の天に 住するを得 、「大善天王、我、此處よ 10

り人元

即受天樂如 (原文) 酒時。 午 岩 欲 天 版

又如感亂妙 する、 なる事郷に (原文)如 林苑に遊びしが如くな 乗り 11: 於 加 沙 1 妙沙 日子 · C 110 な感覚 乘 彼妙 1 1

善業 明火 h T < 0 を説 記した 王为 に ~ を造 音等に 皆悉く死亡して、一の在る有ること無し。王、彼等舊人を見ず、心中に樂まず、 に告げて言く 6 至次 きて言は T b 是かの て、 我们 閣浮提に向ひ、 きらば、還、 告言 如き多種の功徳を作し、 に是 1= 1 多名 0 是かり 諸海紫 其の王宮に至 天上に來れ。 福業 如く是の如く、仁者の言の 水を作な を作し、布施 し已らば、還、更に來 多く善業を作し、 るに、宮内の有らゆる嫁女妃后及び諸王子・大臣百官・親眷族 時に善意王、彼の天上に住 を行う じ、苦行を行じ、 如言 乃至布施し、齋戒を受く りて此 せよ。 の天上に上る 汝流 善な して、多時を經歷 今日、 を行ひ、 此處 ~ 語言實多く より去 し。 ~ し 時に天 ムり、人間 憂愁悵怏して、 し、然る後、 汝太 、露戒を受 是なの 八帝釋、 に至江 如言 h

にはこれ彼の 舊衣 水服、瓔珞 ・管釧及び耳璫 なり

生やうひゃう 平に護 て他 に施さ さざり しに、今死物のみ留りて身

は何にか在

るつ

園なれれ 池 沼等 及ぶび 香はた をも、 床褥・被枕・妙 統 凝をも 忽然として此 處を治

是かの

如江

き種。

種莊嚴の具、

一切ったい 人民的 に見えず、 打る 6 10 る宮 股で は並に虚公 15

智慧 か h 尊豪 く皆無 1= L して進だ富力 我かか 貴 か 意云何ぞ此 るい 是の如き威徳 な 樂さい 心の大家生

施竹園 品第 M --一六の F

布

三 3 0) 綖· 死(の) か 2 崩 U 後に IJ 0 重れ たの 覆ふ

をも

は恩媛

司と 命等 1 は信 思 7:5 1 3 一 持ち せか 13 设置 -府の 1), は近腹 1 で悉く 25 皆離散 せし 11 地特 3 b は活

13 少或は北 元成は 老師 岩 نالا 0) All. ( る時 间:" 1-毛 Ž1, はか

11: 0) 司人 命鬼 7 利利り は他子 0 婆羅門 る能力 はいい して 、一切を提撮して消 200(川) L せし

一切推折 或は 11 0 して恋く 陀羅 ( ) ( ) ( ) • . \_ 途" illi 7 無言 0 煩る . 3 狮" 毗舍 1 時で ほ 山流 12 ř の疾流 ば彼を簡擇し 阳 设暖等 0 败 Ė -[ 四点 7 do す

歌: 類: 諸阪岸所生の 身命以上 华 村に 存即位 设加 < 0 から 如言 < 1 老病死 の至 70 2, 亦後然り

我是 利三十三天宮 . . . 07 自ら彼鬼 12 に放て見る 一ちの数等 12 " ればにはい 1-[14] 垣

所

114

鎮

.0

进门 1,11

にして 0)

て行

他 U) 情: 行法 0) 地上 住等 面的 门。 に天子。 に当時

七日七夜

-5

3

3

95

د د

及言は

-10

**小性相葉を造** 进门 1 T AU A 3 作 所 03 1 植捨施及ひ尸羅、 0) ak ak 諸天 1= 37, 带品 1-是於 01 加豆 き事有 る を見る 12 6

0

1 1110 11. (Kentra) は武 1:

[[0]] かなり 110 e

放なり 配合(Vaisya ・ プラーフトち (BrAhmana) II 平记 11 族 12

7.4.7

3 なりつ M. . 0 シュードラ ulaf ôn, a 門科技

[ii] 級 属する最近以なり 15 

精 進 でんじんじん 智力 悲。禪 を行じて、 誓が 0 T 火き に王位 0 報等 沙 水さ 8

から な 6 砺 本誓願 0 33 0 時 共 車 0 佛诗 をま 摩出 14 多 牽び 外か 少梨調御 諸比丘 it h 0 天 上に告げ 今 3 ٤ はる 亦是 12 0) 即な まは 如。 1 此二 10 0 我を請じて -摩 汝等此 加。 が頻頭 Jr. して車を 王是ル 彼か 0) 15 典為 日字言 1) ~ 0 0 そはい 善意意 亦 王智 我がか 彼か を 0 知 為た 時 3 'n 1 8 1 0 3 車。 躬為 欲ら 自か をま 난 ら駕 將 ば、 則ち我が 我是 を 18 取 請や ++ h 身是記 3 我か 欲言

す。

b

掃き 陳食越食: を着 善い 爾等 11 0 战 時 金村 を持 王さんや 諸盗 世等 頻点で ーを辨具し、こ 城 130 災災維 に記れ 舗設 時節が 比丘衆、 維大王、 L 3 至ら 0 悉く 即ち使人を遣し、 らんとす 左右圍造 己が 皆順記 宮殿 C 記足す。 常む所の に正元 T 諸の是の如 , h の飯食、己に辨具し訖 1,0 満足千人、皆これ宿舊 , 佛 所に往詣 到光 6 己は 3 ij し、諮詢 等 T 彼夜に、種種 9 一切並に記 0) 3 時 の螺髻枕志 至 と。爾 5 るや、 一十九 美の 彼かの の時、世尊、 是の如き言 飯点 0 夜を過 出家 食さ 1 せ 所謂 る所、世尊を羽 3 さて後い を作な 晨朝時に、衣 職ない 3 堂の 食暖食 しむ 7 を

村品 事 を挟持 帝釋摩那婆身、 到江 物料 1.5 に選続 利帝釋天王 佛比 弱性を以て冠と為
からからかな < 丘大 11 即ち自ら の付 来 の前に在 を記 天身を變改化作 きて言 h て行 身に黄衣を着け وأر 3/2 行り 8 て、 時意 1 摩\* 共の足。 洪 淡: 6) 左手 0 形貌し 地を離り 1 35 13 と為 金えの b 12 たんじやうよる T 浸紙を執 四 指塵 3: 元に到知 413 らず。 手。 衆に

布施 竹園 品第 PU + 六 0 Ŀ

1 1 自言伏して能 他 1-1-1 ( ) は、現に

その如きな色妙身體の、無上世尊は今し城に入りたまふった。

自ら既に寂静に能く他をも寂し、此の一千の萬螺藍と共に、

是の如き全色妙身體の、無上世尊は今し城に入りたまふ。

自ら既に得度し他をも度し、此の一千の循螺等と共に、

0 5 er: 如豆 きない 尚脱 正色妙身間の L て能く 0 他生 -無言 Te 3 脱言 11-1 你人 13 此っの 今し城 一千の舊螺形し 入り 12 2.96

是の如き金色妙身體の、無上世尊は今し城に入りたまふ。

この能く十法門を説く有り、十力具足し十無勝なる、

無法 111-作: 11 一手の比 Ir. 定" "右" 石に遊ぐ b T 今 てし娘に入っ 6 70 1386.10

ME: ナニ 所 111 0 715 忉利帝: 対ないの ...-行大王、 工、 - 0 ----きことに関い 切諸人、天帝 印言訳を以 1 0 人の製見する はを見て、是の加 て彼の 諸人に限 断なり き言を作す ていい C 北は海の す、一希有な 一件者で、此は誰にか り流り 有 75 b 0 供派すること 此二 0) 厘: 小川湾は、

天人世間 (1): 120 F 1 . 11.0 に他供 一切な代し、 12 1 我介钦 ii. ir M が真に待者だ 上の地でして、 ł, C

最高大: 丈夫, 0) 能 ( 华河流 龙 伏言 少 る は、 能量 < 佛言 世世 門 に形 3 る有る

b,

b

頻が 去さ 為な 去 12. < 執! 不 を設静に 給は 1-3 3 0) 利斯 ひて、 破影 渦 王、 時を 天 h 0) 無なく 記しては 近。 - 0 3" 時等 人后 染したん 佛言 して、 遠 復た 佛芸及 頻んが カコ 111-4 時に頻頭な 述きに過ぎし 別分 此 6 世世 る 是の 災後羅 ず遠は 海人の修道 かん の行称 0 に坐 U 1135 人だろの 佛 僧言 樂言 1= 念を作 維だない。 安摩 なむ所え かっ 及がなが 應供 王 弁には らず、 去: を以 已りて、 不多い い衆僧、 とし 言 12 是の念を作 利益を る莫か ても の處 佛言 す、「此の して行 乃至、善人の 111-0) 、夜裏は 飲 我今彼 世ず たる 是の思惟を作す、こ 飲食 大衆 3 欲心 5 و رید に布施し、 に地ふ。我、今、 求 ん し党 に施し、 及び諸大衆 竹園は、 した。 するに、 頻頭娑羅王 カラ 出家の人に、安止 見りて、手足を淨洗し、各、 少聲にして 與為 修 1= 侍者や 一切い 道 佛に自動 城隍に近く、 得易くし 以為て の安坐しる か 高す 0) 今日、佛をして何處 宮殿中 坐庭 充足し 1 して言 閩 應 に地点。唯 て難 已能 と為 1= 若 して、 て、 に至江 此上 1: 還往に穩便、 27 さんし 0) から 2 るを見て、自ら手に種種 く、『大聖世尊 竹林 り、入り 自ら恣に楽雑 3 亦為 ず、 如法に道を行するを得 を以為 順 利有 小き に住る 爺" は h の時、佛、 已なり \$2 < 歌去に疲れず、平坦にして 城!! は世尊、 せし を將う て蚊蛇・毒地・蝮蝎少く 7 世等 の暖味 即旗便 て、 に近かっ めて 비는 频点 に茶施し、 0) 行園林 我に何答 か、 佛 味を敬 師の前さ 王に告ば の貸う h 座し と欲言 城ら L を去ること近 館 1= 食さ 0) T 8 以て坐處 教法 す 坐了。 飲艺 せ げ んしつ 坐ぎ 王舎城を て言言 食 まし ば、 を 8 0 1 具を 時に か教 時言 DATIN まは 3 來 幼

t

初

施

竹

國品第

py

4

六

0

上

執し に類質 、乃至、海上、修道、修道 可収受用 製王、即ち佛に白して言さく、『世母の教の如くにせん』。 て此の 世算に北を與へ、復、 如く、大王、昔し長に竹林を布施 個を以て、児頭していた 一 給へ。 我を良感 と為すに堪ふ。我、今、諸佛世尊、 佛に白して言さく、「語い哉、 し給ふが後にこ さにく 心せんと欲う 爾の時間は せば、 が定している。 當に沈の祖は僧に重な 世食、北い行い 6 国 、城侧 まり以 後、 . 1 すべきを心け 6 ME 、下に金瓜の 4 為の故意 順出 主意 いること近 ( 13 09 5 160

一旦日本提回体、年に及び語の橋等を遺作し、いる語言を記すると 祭と祖に出夜の中に、 17. 1 龙 し、船前来去して泉人を度せ 高限日に増長して超辺る無し 150

0

NE. 10 A i): 1 |M|: |} Men Men -11 代:(作:

À 2 L'. (1) بالر 05 1 00 世" Ji: 1160 47-当時あた。 い、自言的はな命ふるを許す」と、 坊頭王の為めに、児園し記己りて、光ま 諸大衆を集め、集の己って 起沙鬼師は、竹周を得たる様を、是の如言説 がたべ という、近ち 15 T = 1: 七人 まはく、「汝、諸北丘、 虚は に流流 6 水に 今言 くこ りに注

3

を作する

## 布 施世 園な 口口。 第 The 7-6 六 0

道; 脈 T 0 使 一切い 時も 人是 爾を 礼 天 る 有あ 干力 勿な 彼か あ 0) 時 四山 n U) 6 0) h 0) 鎮な 長节 ၁ 成る 0 沙岩 T 避 乃至、 礫やいやく 者ので 王舎大 もて、 今んにち 清や 0 來去居 四山 浄にやら . 四大天王 福元~ 自己 是なの 共 世尊な 城中 住等 0 0) 0)5 者 家公 中等 如是 , 30 乃至、悉 荆棘・糞穢 青色身の は、 彼か に ( 73 50 共一の の風を 教で 猾なほ 一長者有 ŝ. 道人を阿 城。 3 に於て安居 0 夜叉等 北方 を去 古ないや を承 土地 5 け言語 3 0 正殿淨ならし を除却 答毗 毗下 遠信 に告げ 坐 **b** 沙点 迦沙 カコ 四門當 魔に 是 -加为 3 して、 ずっ 即便便 (で降)に邪命)と名く。 て言く、「汝輩 せ と名等 h 0 乃至、 如是 と欲い b 皆平正 10 白意 8 して言 し給ま ん 善人に人 國中等 國 20 ならし in 34 も異な 0 0 0 は 速疾 居處 5 大作 是の時、青色の 迦, 富 め 73 3 迎葉遺 に迦蘭陀竹園 し。 0 12 にして、 天たのう 坑部 坎? 3 師は、是 共 1= 一の効は をし 选" 0 多人資 2 迦か 0) らんだ 蘭陀 夜叉い T の如き説 如うく の内に往 共产 竹林 財が 等 0 0 疾等 海激 國中 有あ 0) く彼か 张? 0) b 38 5 を仰き 處と 作な 1= は、精潤は 0 彼か すっ 所: 諸 13 カラ 園急 饒3 0 0 阿芒 求 1= TUL

布 施竹園 第四十六 の下

爾音

0)

明寺

阿多老

答

伽 學道

0)

人心

明足将に

將に

現れば

h

とす

3

.

晨朝

に起

26

7

四に青

西色の夜~

双り

0

來意

b

て行き

10

掃影體

4

20

るを見、

見る

りて

即ち

彼等

0)

邊に至

5.

問

ひて是の如き言を作

す

.

長ちゃ

老、云か

何

汝等

13

1) 22 竹竹 7 1 1113 し、乃至、平正、平正 165 にんしゃ しい 我的 0 West 京に 小个、此 はならしき 役や人な 1-安心し 0 して一度のか 151 JET. Eb 长的 1.14.5 156 12 1000 价 MES 准!! 13 h 116-1月完二 1=

Ne: 40 113 (1) 116 に、投資、介 学生を かって الناء 12" 下から -1 -

()(: 12 01 (E), 18 U Rh とし、からいかう 1= 01 11 6 1/2 時 主に .(... (0) ti 到: 古巴北 [11] M? £3. して、此の No. N 其意 6 日本 にしたりん 现象 过. (15) 道人、是 1= て、四天 て後か 73 政治 竹をはた L. -[ 00 137 13 可能に 6) E! /411 <sup>=</sup> に原便せら 1/10 75 0) JIL: L. 市色皮又有 を見、 35 というらうらうはい 投れに () 12-10 -[ はし、一次、大長者、今清 小道 000 1) 45! 汝是 1.1 -20 237 0 . 行物間 , , 111 此一 11" NE 1110 16 に全地 - j -7 を指記科 It to 汝原行 6 -100 进、批评 られたが 四三天 理为 石し時を知り - 4 に任きて 7 报 た見る。我に (= 限品 5 11/14 门 1 は、 7 1/2 昨夜" 11/1 V. 見る がしたと 1.5 11 let n. 1 74-

林光图

内にたか 1: 18.1 5 0 1/4: 0 乃言、 15 الله عالل 0:10 作品で ([ 35% してい () 小らり Mi 1,15 0) 11: L. 1/15 3/5 t 2 5.7(B) 此次、个、此 1115 710 111 -IE ! F して次 には はんとは 丁と、是の政治

. . 623 p3 1 Fel. 100 5 0 1 (計) (共) 100 (10 . 1 514 3 A. 13 61 は此 0 他 提情 No. 1.1. に伽迫人よっ。是 1 1,1 1.5 U) 11 1. 1." Ih: 信 111 (1) 11 16 03 - 1-. . . 3 ははない 化 Ok. を開 111 0) 1.17 3 iii s 已 6 (こ 社) 10 W. 11° U - - ani. (1): MIX 11 には 4. 1155 T. 100 1-104 104 104 104 104 104 ľI: 膜点 D, " ATT 作り祖 10 11) して、 lis " -1-1000

初

h

る

TZ

b

如是

0

將為 t 復た

故意 1= 1

30

世分、EVULLACE である。 に、即ちだに生するを得る。 王舎成迴蘭陀鳥竹園の内に在まし、大比臣徒衆、千人と興なり。所謂、悉くこれ舊仙螺塔梵志等、天に生ずるを得た」と。此はこれ世章の、最も先に、竹園を受施し給へる因縁なり、廟の時、

U)

出来なり。

つ、最も先に、竹園を受施し給へる内縁なり 歯の時、

家い 富心 五百万 波片 13 0 羅ら 記さ 猶な 0 門人 を作 村公 時 ほ 回といに はん 北馬 方きが 彼か 0 、尼拘 ふた 處は 0) 王舎 分: 沙岩 摩1 門天宮 と名言 馬匠 面か 使し 慮る 僧言 大坂は 阳 **派等** 羯波 . 共元 103 0) 復 宅 彼處 夫古 節; (樹と言 3 0 如是 是 • 度と 1 近が < 0 ふ場の用 婆羅5 受 説せつ かっ 6 一と名く。 多 門為 作 T す 異さなな 村有 す。 遠は かっ 無空 座: 5 b 彼か \* Lo 加加 すっ 0 共产 陀花 大長者、 而。 國る 0 T して彼 村 0) で選 王的 含し 村子 巨富饒財 有あ 0 大性 長者 城中 摩: h 部5. 大婆維 娑陀 新山 , 一味の 以び 維, 工力 多点 明為 5 と名等 浴? 一と名言 駈〈 13 有为 使し b 五百村 有が 0 8 0 彼为 别公 b 其:\* 1= 0 0 乃至、 村内ない 聚的 老 領沿 師し 港? に一大 有あ B 共产 壓 3 6 0) 前"

0

0

18

V

たこ

b c

十二 悪え 樹。 高さ 干さん 預ぎ 1= 0) 舎な 下 満み 田 0 有的 於 數 12 時意 在" · j. 7 10 端たとや 座: 知し 0 b 0 即ち自 加立 所的 T 而治 3 1= 5 陀 坐ぎ 以系 L ~ 國言 T. בת は 0 彼か 3 云 0 人樂親 频源 爾芒 すい 何かん 0 0 大意 0 頻頭の の妙い 富士 明寺を 沙ち 唯常 雅, 波片 烟点 で天衣 維的 彼か 沙しゃ 火 H. 111-4 78 羅ら 1= PH 6 0 -00 大意 12 別さ 妮 数か 0 出火 婦 王台 0 ~ 干具っせんぐ 無な T 先答 す . 0 0 共产 嫌い 彼か 73 J 11:3 好色 0 和55 園祭 心心 0) る h 0) 衣木 猴な 懷急 名t: 中草 78 生し 现态 は 娠に 小さ 耕等 1: 和温 金元 地与 た 世, 至於 己なる 像言 有あ b 知し 10 即立 70 T 3 0 h P 판 如 便問 -0) ふちゃ 遊戲 3 畏る 彼か 共 彼か 0 0 丽。 觀 共 波は 0 0 父母 樹的 故意 罪6 して 看が 0 門為 1= Tois す 金 見み 彼か 滅 1= 後せ 7 在あ 彼か 止茫 -1-0) 0 1 藏 0 電ぎ 0 h 是の 共 子、 t 护士 は 正なった。 0) 婆羅 思惟る 初生や 因 切。 38 子也 () 門人 ていまかっ 少きて を作 3 0) と産れ 合か 所有 有 1 13-生すず 彼か 金本12 7 0) 8Q よる -- 1

因 綠品第四 七 Ĺ

j 走さる 75 - 3-. W 0) 0) 時 したから 1 アミス -1 . 3. 上方言 川; (1) 1 父" , 3 1 1 にに成む 1-36 父母, インかんやち 心かなら 1 11 11114 他 1 時 11): 3 Tic () 胎生 () 地域に 道等 1-- 7 電き 12 から 1173 6 父母: 小二 Fijn 4) V 1 消えらない [h] !: SIZ S 15 顶点 11= 5 (1) (C) 3920 ひ、久し 1160 明蒙 0) 6 11 心 1 775= 德 即其他 京 1 1 5 他 に対抗 0) 0 W. 6 U 自りなは ら父付: 四日 別る 正が来る 120 7) . 1-73 3 1= にださ がなっ 3 12 0 [IL] ないべい 机儿 間の . -3 Ci. 1217 162 102 125 110 災ニ 1= > U) 即落 行沈んせん lif 6 0 4,50 1312 を付い 1 Mi 是 13:5 () 11:2 李15 唯芸 - [ 70 U) 11/2 明 安置 出る 時を 打 0) 故意 L. と為な 鴻二 , B U) 電子と 一次。 抱い持ち 版二 3) 1 就" 即是 (= 8.) C 農物 0 と受事いないろう 相談 100 渡帰 福さく 此二 乃言 03 - \ 出す 0) 乳台 抱い 图次 13 相等 即是 心こと 稍。 亲杂社 企 大とな 風力 か ょ 1312 (1) W.5 1110 1) 順 - \ 1) () Fit . -. . sharify) 11/16 だった 師に何 乳质 1) 11120 場合 0 11/52 能-と、関係に L 31:12 7 () 4 一によう 何何 1 3 13 3 未生 11" 11:0 292 3 企

1,6 門是 干意 · 表。 ないされたし 12.5 を受う 1115 1: 計! This 3 J. 7) 4 11/1/20 ははより を知り 0 川で 大门 1115 观: 法 12 المراالمراء 9 3 加 **島**ち なでは 上。 ij. 1, 是なの如言 0 Mil 顺陀 明意 世震 受灰の法を知 4 ~ 1 (1) 1 0) 相 ションム ず. 飛走が 11 Z, 0 所信 则意 知 加出 例。 の 0 動を 以意見 1 いまでわさんしゅ 六高: 知し 交章, 門はいからから 1 क्राह 相: -1 Ŧi. 刘表 المان 77 11 行; 100 L 伤11L 13 是 前外 加山 则言 163 1) 1 0) 及言 和を候ぶ 115 古所盛まり 1 1 CK 度 0) 學( 114 池 はは 3 11:20 於 時 が消費の を一致だ 陀 ことを記る 妙技 , を 1011 6 3 Will a ~ 相談 Mi から 温はく りには 1 1000 和金 -5 知し 記 又言 --- t. 知し 1 法是 6 日告 1 後着子 世紀人にんだんな ---花 7. がない。大 占然相等 のルン者 水江 01 は、地で U.

75

0)

を知

1

.

()

,

1,

を無い 根元 無 神法 を種う ること、 大意 7 る、 , 教ない 人に 您: 諸の 提族、 或はい 諸夫ん 0) 不 功 を祭い 淨等 他 監書地 徳と 73 1= 38 る 华勿言 配 を知 を施す 修り す 111 る 18, 9 て、 已に成就 彼ん 悉人 神経 とを 心に捨っ 、皆備な も、 700 皆悉く 得太 利, 離り へ記念 根多 を生じ、告、 to 3 b 巧なな 學がくとく をいる 既を に自ら學 T b 0 曾かっ III' 諸は 肝中中 開沈 食 T び已り 諸佛 T 中等 0 相言 彼か に於 世尊 を知し 0 電き T 7 子、 を見、 1) -復た北 達な 心多く 本性 せ 彼かの く他た 7" 質直 3 温樂 佛邊 所き にして、 無いるか 教を に於て 0 < 門に 们了 知し 入りによから 常っ 5 0 3 物為 0) 世世 せ 3 を受 るところ 善光 開け h

と欲い 此二 0 生老病死を受け 智节 力。 常の 因は 諸 h のて、と 明煩惱を出 寸. 成熟地 往きの 拾せせ 一生補處 修り h 行ち 3 欲なる \$ て、一切諸業 1= 至北 一切世 6 D 別は 0 紫沙 0) 有 鄉 為心 を開た で受う せ it 3 ず、一切。 を以う T 8

地

佛 \_\_\_0

處を 生°

初

-0

成佛する

·補。

II

生

な終りて

見が父母

を呼

いいの

**庫**•

⊯• 稱

(Mama)

時 1= 是" 金本 羅与 那? 那空 童さ 子 0 父二 中, 洪 の年も かく長成 世然を受 るに歩 11 速波(Papt) 地位ないふ。

摩\* に與き 2 父二 70 に対行を修す 心に 洪さ 是か (" ٤ 為 0 子 妻 如言 3 ること無くば、彼の人は終に天上に生るるを得ず」と?』時 1= 'n 1 18 告げ 要とり と欲い 知 ~ 5 日はもり て言語 婦 可 に任 がを寄ふ 0 -て、 < 是の ورد , 即ち彼れ 何を以て るを 我が所 語 を作 樂まず に告げ 爱 i. 己己る時、 の子と 0) 我们 故意 って言い 見ら 1= よ 意でに Jib= 聖鉢羅耶那童 小、河水 の事を 今は 願為 先が 電影 和意 T 里子、我、 派け 須えか 就行を修 当子、父母 らく子 傳 見に を生 せ 1 0 に自動 彼の童子、父母 為た 説言 3 み世ュ して言 欲す に女子 1= -立: おい 岩 爾· 0 10 娉. 0 T. O. ~ に報い 時耶那童 人でと 要し 波 U 波は 見に

1= -7. 现: MI: -f- (: 산 3 是" 11 7, 1 3" 11:0 頂為 411 1 其 提 -3- 5 12 0) 3 IK. 1 MA 父出 - 3-. . . 图於 是な -31 M: -17 , 時、 0 工 尼為 0) 1 1 已言 加克 植艺 间意. THE S 0) 1 11--6 L 15 (= 金木12 加一 心心 色彩 7 , 3 0 致 1= 投信 7072 前色の 1/2: , 是 1113 -、 定味, から 心にあ 波: 个证 0) 116 t, 波: 45 加 1 销售 、関学位金 際等 婦で女に 大江 30.77 7. 72' に変 を得れ , HE ! 再. 乃至、三過 3 1/2 12 0) 12 受し。 村江 作等 1: 4) 三過 すい とい L 机 要ない 0)5 傳之 形狀 1 候はよう 115 = 波波。 -50 我が を以て して 3 -0)? 作 を用き 那" 鉢 為生 Pilo : 如夏 0 3) 3 凛: -共 巴語 0) ひず 湖。 1= を究を 故意 1) 0) 好 我们 父节 日:5 7 (= を寝り 朋空 む 將き 13 元 子 我にいい 0 1. fi. T 1= , L 1) 心に是の 是智 欲: 11:00 . 1= ---0) (1) U) 0) 告げ 持らつ 樂 家公 事等 父~ 如言 11]: ではは 1-70 1 T 7 念行作 日本 严; 情な -0) 111- : 0 111 2 11-12 邊 きるご 是等 1-羅多 1= 1= 3 3/1. 11130 0) --面景 1 12 加 那些 -用意 温." 6 2 10 10 0 前。 0 を絶さ JII 3 15 事。 我们等 -5-1115 な , 1 -J-12 欲号 即是便 0) 何處 父母, かと -1: -11 行 170 100 17.5 1) 1= 心心 を修。 を提出 て示 ナノン

て言く、一致の大家、今、何處にか在る」。家人是 抽: 神 11: 1/2 12 0) (NE 140 U) [11] PE " 大道 183 / 1 = 2 | | | | ji ji L 11/2/2 12 乏りす VIII. 377.5 Č. [11] [11] 介元 13 (11) E 观点 110 3 所無 機等 100 次往して、彼 1= 5 坐し 3 友婆子 是での ん 心鬼に欲ば 加言 20 息 3 117 大富漢 Mills. 10 じて言く 作等 11 -1-( 1725 , 1 1 17 里ないとし 多言 0) 大流 家以 . 行 增言 大婆羅門、我が大家、今、 信: 益 る。 T 15 任芸 h 期に 38 D C 1-1 [ij= 復言 正言 彼如 12 0) 0) 少 [11] 日子さ . 12 彼か 1/2/2 T 切 711 11:2 [1] 法に 樓上に在 家" 111 451 -11: 選為 1 Us 1/1/1 "我们 門為 JN1 4. 1=

-

3

心大に慢快し 復 白素 して言語 て報せず。彼、復、 夜、愛人と共に相戲 < , 愁憂して 願品 13 < は、 樂なす 問と ひて言く、一次、 れ、快樂を受く 大だな 0 默な 家かい て住ぎ を増 今、何の故に默然として報 ること、 す -0 長ち 彼か せら 意に稱な す。 0) 門師婆羅 宿告は ~ b 門、即ち大富婆羅 や不や 何如 夜のいか せい 而是 3 の時 る して彼の主人富 我也 雅門の邊 へん 食質 に至り せ 是の如う b 婆羅門默 や不然 . くないない 是での

を寛家 じて是な T 作な b 本を得べ き已り に與為 'n 或は銀を以 より 1= せ の我が須ふ 0 拘盧陀大婆羅門、 『我今、何處にか是の如く、閻浮檀金色形の 来かった 如き言を作す よっ 種種種 和發遣し已り 汝人 其の言 苦を同じ てっ 我、彼等と共に、 0 音樂 心に疑ふ莫れ る所の衣食具度は、常に 或は頗 ふ所に稱ひて、 7 を作な < 0 其を 、大施主富婆羅門愁ふる莫れ、苦しむ莫か i 梨をもて、 郎ち四色の 門師 樂を同 我们 前其 遊経 後 相隨つて去り 皆、悉く辨具し を開逸して、 じくす。汝、今、何 神明の面を作り、 川らん 神 覚めて、決して得ん 明の の邊に向ひ、 汝より 船点 0 或は傘益 四方に 得太 種種種 たりの ・及び徒件を興ふ。 如きを得 委に前事を説き、説 求覚せ 或は琉璃もて神明の面 に莊抜せるを作 我常 の故に我と共に語 の我、道粮丼に及び の底に金を んしつ 汝の為 h -爾辛 爾を の時、門師 めに是の如き 打 n ちて、 時に彼の 時き b 0 1 き已り 汝、既に我 らざ 大富婆羅門、 立たてて 師 道件を を作べ 其の神明の 婆 る って彼の 門師 維5 神明と 閻浮檀金色形 維門、大婆維 9 婆 須ま カジ 婆維 為た 0 門為 是なの 面流 0 h め 汝太 というて三 に施せ 門之 種は 如意 門急 1= る有が き語 寛を 主は 種。 語が 0) 女是 ٤ 報 め h

情報に 何 供 73 JE ; 73 ---村山方 3 1: U 洁 道。 進! الم M: 供证 (1) (: 111 ---行 -121-- 4 377 #1. #1. U) 75 T 14: 11. 111: 15 < 17 1= 治 被一 [1] 治村に L 0) 一人工 一大二 行 0) U) 共幸 心 火に 1) ---0) 1-金色を 议点 告 る所は -130 随当 作 ilv すを見ば、 じ): -0 1 水 顿 に称ひて 12 別言 . 汝等當 道等 2 . mil ( 諸言 11)] ? に共の 即にも 人等 1; 成二 1= 4 姓氏が 姚 别:: 12.00 [ht] = 得 推れ 10 U) 名字·住處 汉言 2,3 汝等; hij"

15 13. 所言 明真 1 -/I 1) 1. 1-1 き所言 に、 情に 彼 11: 政治 , 1 江方 0) 州村 13 此 即ら成成 諸女等行 3 ※落・城口 を見て、 大婆羅 进入 神に 10 するな 冰! () 供養す 次邑・王宮・ 即ち変中 7 即是 彼 して 得." 自分が一つ ~ 投がが 10 し がでいる。 悲 設に Min 若し女有 b 13 1= 0 0) 可になった。 愈然. 至 きて 向意 時; 1) 2 4000 0)5 . ~ 0) 彼常等 りて 神明なっ 形等 所入 L 切悉く 300 一切に 能 出 0) 是於 < 處に、 将出 の加え 此三 水产 . 女型 0) 女生 1 b く語が 神明に供養せ 震等 即にち . 张. に示い 即ち種種 5 音解を將 集社 1= 己りて、 現りし、 置。 祭す 373 0 で彼か 及当び 口台 即是便 者は、 诗 例₹ に是 香・末香・草質 食粮 0) 0) ちり 時為 神明。 0) 共\*\* 17 なり 1 L Ĭ. を作 彼か 1= " 少に 去 樂 0) る --大息 -5 敌角 心 立法 八婆羅 0) 他生 花 等女 を將当 洪 [11] 1-

T Valsali Valsali Valsali

五

一旦富大婆羅門有も、 U) Wt" 1115 增 报 を去。 35. 追聽羅(ない、黄赤)と名、 る遠 かっ らずし って、 一大村有 ・の彼の婆羅 () 道面 經 THE SA 彫迦(所)に赤黄)と名言 富足査財、多位の項 (0 他 時 3, 0) h. 彼. 乃: 村党内部

行。

北京

城や

TÉ!

. .

竹二

沙里

111

T

彼か

神場で

供表せん

と欲い

す。

是での

如き方便も一

い色
ふ黄 彼か 0) しとと名 家い ず細 はっ 循な な ほ 3 C 北方毗沙門宮 ず、 彼如 0) 女是 から 語ぶ ず黒からず、 の如う ~ < , 端正殊絶、 にて、一種 紫なら 衆人樂 も異なし。彼 ず青ならず、 見以 の楽雑 其和 世に雙有 に 盛年に 在、 門に一女有 ること無く りて、天下玉女の寶 50 短先 跋5阵 なら 羅。 迦" 卑い 長ない 12 らず、 るに

花を將 堪" を失う 作 彼か 少 h す、 7 爾: 0) 0 集聚 跋陀 0 邊入 712 0) に往ゆ て、 心に願か 女の 時書 此はこれ 洲 女有 速疾 彼處 邊心 < 跋陀羅. ふ有が に記 亦 人に彼か 毗" h 天神、 る 向常 那? 2 門し、到江 かなの身、 彼處 獨心 皆悉く成 離り 0) 神楽の 往 城了 最勝最妙なりの 1 に きて彼か りなり 到法 亦然 一節日有 邊に向ひ。口に是の言を作す。『我、今、 ・ なが、 くも こ でんな かれ、今、 るや、 べるを得 て変ま 0) 集して彼の會 神場の 其の威光力より、彼の閣浮檀金色の形、即ち威光無く 6 ~ 汝等 しる 1= 3 6 こ近くを肯世す。彼の一切の諸女伴輩、强て其を抱いる。 ぎんちん 即ち神明を出だし 各 爾音 け 當に供養祭祀すべし。若し女人有 の中ち T の時 燃火の に在る と為 彼等一切諸女、各、種種 b C -5 丽· 0 被等一 0 共 明美 0) 節つ 彼流 明日内に 切諸女に示現し、 此の 愈え 盗 天神 神明明 五流 門明を供養すべきつ 0) りて、 TT 末等 を將 0) 女有 途" てる大婆維 口台 此二 便大 すっ 室香・花鬘・散 に是の言を 0 b 神を供養 きゅう 唯自ら ち本色 共きに T 門包 神に

0 時き 向。 2 大迦葉因 彼也 己が 處 0 綠 父母い 到注意 11 能流 第 に自まる 羅 24 + 女 七の は、 してっ 上 女性 是なの如言 0 過に於て さ言を作す、『波波・摩摩、願 力を出 T を挺っ にんく 337 即な は 我 便 を船 ち脱り 三六九 て餘 3 い人に 奥 な た 10 E る英な 9

D

を 索! を背流 11112 13 . 7 3 但是 MI 1 他 1 されん H.F.C 他 U) -5 1 るない ( 1115 一位言 10 U \_ 3 06 見きない 以る 彼の 155 130 : 5 ) -1, () 11 12 のだがに 我等 人。求 拉克 12 ( )) .... 部で 3 人など 見事が とす 1, 是の Tin るも、 し汝を將て他人に許さ 沙らん 6 0 冰; 女に 但能 政院が 作出 を恐れて b 兄弟は、 我等选 し多許 人 て彼か 1二 む () の変質 -次を求 0 、是の時、彼の 行し次を 共での たい -[ 物を辨す -逃众 是か 作さ h む にない。 と欲する をはか から AL, 000 ば、即ち是の る能力 也本 3 11/ 女に 明や 元 は 作な 13 15 ずんば 私意有 当た 兄常 -1-心ない 道59 b 弟は、 T -こん作するで 中等 、則ち汝は自然に 1 は、食、當に汝の 1) [h] 35 E 復更に是い 例で 北によう 是 於 [in] s -[ () 政に嫁し "Est 但流 TEL 如意 投票、 170 し人、投 111-" き言を作す、一 人后 家居 為什 -[ 生 微点 他 10 0) カ・ 10 1: 人员 13 ۵ 如如此 多点 に典 を得 ME 11 - 4. ジン リナボ 10 -21 1 水道 议的

111 5 111 5 消息 22) h にはっ ILL or とはい 1. (1) 雅 114 : 111 07 c of 答。 じていは りまみらる (1) -63-1: 加加 回流 \$117 C 女を求し 女に叫き 過か mi. () 11 , -01 此。 旷二 好金を 粉' 宿言 洪 77 53 23) un の家に到 T 图: にいっ 산지 17 北方 一場の < 11 金の女形を將て行 - 1 め、ない 答婆羅門、 1311 1) 此 1 己は E! 03 i) 次はこ 0 () 加是 -1:12 大流 其の存 118 征が 113 12 だって 門気 115 3 を過ぎ じ、し 7 17 1: 寄宿 2 没ら () 所言 ひせ 20 3 all to . でしっかも 已是 を乞 0) 迦" 10 阿尔 北の 信い とす て、 -20 O) 即大<u>湾</u>羅. (= 所に 20 役の後日 1 名言 生きから 彼 Nos III s 或言: 行言 时言 1-家人に 相為 他们 時 LE: に変数 見る 12 に彼 , i. -予: 15 1, 利し 5 , () () ep: 他 是場 -便 0) (1) 院祖 ill i 10 12 12. 11-113 1. 1155. 发生 他 ( \_ 1) が、て 说 0) 3 11: 0) 答谈 • 11. 12

此二 毗び 0) 羅言 客 訓》 0 婆羅 毗 婆: 維多 羅 だ。 門為 婆羅 門為 彼か 0) 遊? 報為 0 門 客 (= 0) 音婆羅 記りた 家 是かの V) h 門也 に問 常ね 如言 洪老 き言ん に勝い 0) 邊入 71. を作な 7 i-\$2 到公 均言 長ち 6 己を 43- 5 h 仁名と h 我かれ て、 を -昨き夜や کی 即は 昨夜や 1 5 共 是か、 13 0) 0) 安陽 甚大安陽、 前之 如江 3 1= 13. 呪願を作 在5 りし 5 快樂無俗な や不な 而。 し非な L P 7 宿告は 6 児のでか 却られ て言い 如公 て一面 何人 < -是 (= 願加 坐す 0) は < 0 は 共そ

0)

C.

T

す

B

13

b

5

0)

父ち

せる處有 與為 く、「是は我に す、 0 3 足が 何ぞ を 0) 善 處と 頂語 時き 60 有清 5 哉な すい b 彼为 のや不か 0) 0) 女なな 仁かした 却に 家心 時 0 1 b '0 て一面のためん 跋言 5 此二 陀花 彼 迦毗羅 はこ 彼" 羅 0) に住 女、 求女客婆羅門。即ち主人迦 n 婆羅 誰なれ の言 是朝 4 維門、復、 0) 女ぞう。 は 用等 時 1 に於て に 此 共产 彼" 0 0) U) ائد 女は 求公 眠る 6 迦か 5 町で \*\*\* 未だ他! 維 0 0) t 一仁者、 客婆維 1) 毗 彼の 起起 37.0 答され にに III & 1= 此 **斯** 江 報為 女 ~ 迦, 0 ていいい は 毗 父ち h U 配経 富 と許る て言語 題も 0) L 邊心 川婆維 に 至が 云 bha) 文句 門為 5 0) 略 123 等 等 等 等 等 論 尼· 我 の音義を井學 到常 論なり。 是なの 5 II は帰 尼 日は 乹 如是 h 陀 (Nirghantu) き言を作 て共 淡 4 (Kaitu-

十名の 罪; 厘: info. 金本学 八富仁者、 河娑陀羅 羅言 III " 及影 那二 六十種の と名な U 地位 廖出 那な 意見が、 伽 婆 陀図 高高 ][; <sup>e</sup> 名 に、一聚落有 大丈夫の 100 の中で 語流 計義 に、一大婆維 行的 10 自含 の要相等を解し、一切の技藝、乏少する所無し」。 0 5 1 明ないうる 序 門であったあ 191 高 T 11 淡陀羅 復れ 等 6 を 尼物 解け とからくの 能は 虚る < 一句学句 他 16 判"; 1= 彼 教 沙" の聚落内 句 ~ 石なっ 三章で 一場の け、 正富 120 半点が 一村かちそん 徳がい 0 To 悉く皆洞 专 打多 70 50 b 出るな 爾老 能 0) 彼流 洪 解 時も に一子有 0) 分: 村え 彼" 別ざ 1 還是 5

大

沙薬因

終品

给

四十

t

0)

F

11/2 悩を見る 父母: 制作 彼 713 15 を見る IH! て言語 (1) 05 客波羅 11 12 足弟 時; 7)3 是な 145 ば、 制 を思量せんと欲す」。是の時、彼の客大婆羅門、設にて言く、 る く、一海他仁人 アは、 0) べし。 彼 0 、文、悉く其の國の 如言 III] で長い 多い -少女い ジン ジン 此 ILE: き語 共产 0) 今、須ら、 と為 に是の HH: 友岩 0) 関浮植金石 を説 うこ即ち変 父母兄弟、是の Mi 7 者大婆維門、我、今、 2 「植金色の をか し、 h 如江 己なり 72 70 ( 5 茶! -13-をは張 密使 11 'n で て、上人に自して言く、ない 是の時 t 成: () , in 形には、 3 1-らり彼か 8 能 -如き念を作す、『應に彼處 ・法以 して、女形を造作 T 彼等以 我等、今、若し、 應に是の 私に彼の 05 30: [3] 彼かの 0) · 原原 高下を請 0) 使を造は UT 大富 y (; ! 家を觀 企 女に称: 财意 0) 婆絲門。 を索 八元 女の形を出 んせず 3 し、若干大なら 此の形 じ -3. ~ ここしつ 彼 しる。是の念を作 100 to 0 校 砂状が の家い (- 1: 女生 さい語 0 700 一者に助い し、彼の父母兄弟に示現し花 の閣洋植金 汝" 0 íië-人は、我が 逐等當 形に称 0) 法用云何 女、脱し若し 1 0) 元--儿上 しむ (= 3 JIZ (j\*) へる 川上= () 1 を収る 彼 是 ~ 此 を見るて て投に此 し」と。爾 が加 の客婆羅 の女を將て、 の友」 1/2 己り 者に 彼的 3 | 客婆維 彼の 家心 金を生むしつ 是: 少たし 任意に合い 彼の家の THE T 0) 1= る後に、奥 加 位: 水 重" の時、彼の に根は III C **大安婆維** 6 ( りて、是の ば、 1 温。正言 主人に問 17:3 暖が 1 阿 11 [11] ~ 12" 200 いり ١, ~ 1= 15

TIM!

4)

彼の客大護屋門、是の語を作し已のて、即ち主人を詳して、本門で

には近し、

尼物直陀羽汉

婆維門、 富婆維 女旨 と名 門為 III & 10 图: 0 即ち之に報 邊? 浮ぶ 共きの 檀 彼か 15 至点 金元 0 内に一富婆羅 水 0) 6 水女婆羅門 如三 到的 U 37 ていいは 色形 b 已を く、一彼 1= h 神門有 問 T 2 ひて 白素 12 () 得二 . 0) 1116 て言く ナこ 女 迦眺羅と名く b 0 . 0 合は、毗耶 大婆羅門、 彼礼 善勝仁者大婆羅 花窓 3 が離城を去 彼<sup>†</sup> ぶ:一可べ 仁治は 婆羅 るい 何處 門意 端: 門に、女有り、名けて跋陀羅 IF. 共产 1 心に應に敬喜 無雙、 是の 0) 間あい 遠かか 女を見るを得 衆人樂見する らずし すべ して一村有 た の手を 3 で、彼の大 かっこう 雅迦卑梨耶 h -彼か

3 3 ふな b

5

能力 爾音 0) 時 -3. 那公 維多 M. 那空 の父母、 是の事を聞 用き已りて 、心に大に歡喜し、 共の體 に逼満 て、 自らず 勝ふ

迦か 其: (7) 毗いる 人也 是: 0 間。 1= ~ 供〈 大 時 0)" 本: 沙 北北 地、地、 STE S 尼拘 し人の 111 5 廬陀岩: 12: 0 彼如等 旬。 なら 那。" 7波大婆羅 0) 常に牧牛 道 に、一半群 福生。 さつ る勿な 坡等 間には 7 -\$2 1) 此 0 ~ に水 安安安 即是 き人に告げて、是の 73 じ、弁に客舎を造 行 1, 12 して、己が 彼為等 如是 0) き言を作す、 が性村よりは り、是の 須 30 る所の一切諸 加 連接 然く處處 一次等、名のおの して、 に安置 物心、 乃ち毗 1 汝等迎接 小 に足さ 離物 了 0) に 至常 如言 て彼か < る 1=

雅等 (1) 月寺さ U) 處に値 政院羅 かか 梨女 彼等 U) 兄弟が 0) 諸人、躬 () 家に でかき + け t) 1115 T 出で迎へ、 でて、 厚ま 伽が 口に是の言を作 FE 15 1-间点 75 0 正的した 古城に至る。 する 三語水二號、 彼等 初第一 何方

で調査 Hit 其清 0) 復意 ~ (-1) -したは 香花 训 333 意に行っ 和し 侧章 與!! नार 0) ショ 水に 後日、意 (1) 水接せんら 湯のほん T. 10 を 持ち 和市的 . . ては < 礼 U) 牛子 次だの 尼日 - 0 水 11:= 127 < -(: 含し 拘く 着さん し、須 ر کی INT. べし 13 10 至: に向い に同ひ なに、第三の 虚る 1 11/2 報号 復たくち 歴光的波雷波 U) 13 ny t 尚若干有 3 ٠[]٠ 23 200000 115-2 とて て ・ だか 田子た て行けっ時に、彼等 13) 以 11:0 に白も 败; 陀羅 所を 0) 11 0) 7 ( 华旗 渡羅 身に流れ 他なかれる で、味・高・肉・音・暖の 我们等。 得大 刨湯 と作し、 t) 711 迦" 他の 門。 の合に値 5 D t, ii 迎 梨 那 (1) 洪 1) ł) 引給 11/2= 作が、生子に問 **停河裟**は 收 語るに 9 を恐畏して、彼の客人を、一夜安臥 0) で次等にはない。 訓, 但是 M. I 0) なの兄弟 ひ、是の一 115 我が姉妹を以て、彼の家に嫁典し、 0) 頭上に置 合なり 緩然が 不らしゆじゅ 陀羅村 0 0) 冷かりできる 答 即在 THE THE は、更に何ぞ説 1. 如己 15 より 故に仁等 研究 主人に問い 共に是の 0 7 何かった -がなか 3 < 已來。 42 第三・第四 我常 入れ 高の () Tin. 遠ない 消毒う 1) ひて 如意 後、別 で、江流 0) 毗耶職城に至る の客行安か きに 11:00 せる。乃至、一夜を宿して、安樂 13 < もて、皆悉く充足し。 合うし はたれ を領 第5 五 17 を開き に加い にあた 香湯 (1) 小台で 2 它以為 ・第六・第七、悉く せし 100 ~ 信告 15 て落む 一是の如 0) 1, 2 1) 以:て 我你 為力 了。 て一行し、後 T 11: 7:0 たなる価値 後日、起き 则是 其の好 Illin き小 山 即言 们。 3 ---信品 しんらぎ 0) らでは 限 是の念を作す 很是 深流 []] 1) 皆是 1: のごとに、 行家の 11540 態に気めく 食 FILE - 3 定將で、 15. i i に渡る 和信息 < こし」。 11 泡 710 加三 1-73 3 11 15 75

時言 0 兄幸 即是 ち使人な を追か 彼か 0) 大富 婆維 111 5 に告げ て言は -汝なな 來言 りて我 0 姚 好 を取り b 汝安

0) 新心 经证 1 温なな ~ L ---0) THE S 产 作な 已な りて . 6 迎至 退人 V2 0

1= を作さ 0) 亦五 肝疗 , す、 欲言 HL " 罪 を用る 金本 金本は 羅 ひず 那么 1113 今に 電影 月 子、 , 川言 順 \* 告 梵行を修 婆 即為 に自ら往 便 使に (مدر 己が 4 0) 10 父付 其 -とを順い 0) 彼 心意に稱 0 0) 邊紀 に至江 -30 0) 1= 6 實.; 1 付しは、今、いま 1 73 1= 是智能 女を得 是代 0) して 如[ 13 き徳行智は 白泉 3 を開き EE. に强い -- - 10 3 思う て、 はく 9 [H] \* 1) 0 きをは や不管 る意識。多多、 八二 b T で視看す 卷瑟(Amba) 即是 ちに 0) ~ 多多(Tata) 我が心質 如三 ししっ是 きない言ん

我や

為

25

1=

IL "

對法

73

水

83

1:

h

0

是の

校?

V

我能

今ま

日本の

態に往の

3

,

次に

(=

は見

女の母父を呼ぶ降

なりつ

から

家心 門為 食き 乞言 けず 0 て 如言 t 有る 食き 5 して b T 念品 飲食 自みづか 70 流 死章 8 一者・普 で投 彼の 作 b 持る 食は す 7 1-女 しは 女に を 迦か 训: 食は JE: したは を行 將 旅" を知り 組ら • T トントン 迦。 行った Hill 6) 決定して 1 有" 1 で 一大 村元 ば 1) 使人に . 1= や未 B 女に 共 彼か 至治 汝當に自ら行 0) 0) U) 6) 7: こんご 足 作や 手で 8.) しや」の時の時、彼の を頂禮は 小学を に食む 序 0 III I 9 ) 日子さ 0) 主儿 如言 淡 12 1= 俊二 將為 3 < UI 0) < 手で 彼如 な T 女なるべ ~ 却に に投ゆ 6 0) しょう 國內 や不然 1110 與 で 一次 T 15 1112 دن 1 を思る して彼 彼か 47 是なの に信 の人と 0 即是便 是 何そ 1 すん 0 0) 如豆 0) 30 用字音 時を 電影子 0 原の 77 1.0 近点有 時 L -14 共音 JES. 0 1 T 全たは 0) 何を 刨法 1) 女是 器とら 日子さ 摩\* 那 0) 0 便 川。中 1 計学 岩。 行 自み 1 > 婆 11:2 8 彼か らか 「仁者摩 の父母、 股島" 13 L 0) 0 彼" 沙門 て行 手 女 維き 0) B 732 那等 女に 373 8 女に 見み 即ななな 己な 若も 即意は 彼か 間上 次し 1) 子 第 0 0) て 扩 婆羅 に告 加雪 **严**\* T にを言 陀 那な 是かく 0

[1]

¥7:

語・す。 花=被上 白を راد 2 即記念 尼二 -17-TK's 用点 US 75 b 1(1) 今は -151 [1] ひず 14 درد T 75 17:30 書い 1 56 - 7 FE 强いて 父母, 世界 已意 , en: HET. 12 110 彼 姓行を修う () 内部心。 (VI. Ò ( 11: 時 4) , --と名 -の人の、我を求索する有らしむる英れ』。何の時、異体羅耶、是の 3 13 1116 9 1) 妆言 1.6 我なか 「大婆羅門、我、今、是の如 世<sup>2</sup> 彼如 他 故に、似て、 ひか 1 证: int: 1 Ti. 0) 17 C 以らて、 彼記 C T Hi. Fig. 2 せん (aX 0) 0 -[ 淵 我们 女に問 张。 2 を行 -11113 11 3[[]] を願い 波 12 (= 12 かった 世に 介ま 13 1115 1= 即是便 < · j-白素 ひ、 2 1 ( 加出 8 投がが 内に 刑器 -5. L 1 110] ÷, 0) 今江 4) は、今い r 言 3 T 暗か III. III; 汝、善女、即是 彼如 典為 [ii] 5 会: 0) 他た ただっち になっち -T 10 して 挑作 維 12年 有下。 出注; 汝を取 婆 調い 11151 定 久しく、 - 1 . と名くる は き言 維 行むり 彼れに 我们 許多 < 10 B 次に限す 修うる 60 改起 日本人 -17-りて いち我はこ 战 を開き 未に るは 適。 h 行のには 住する 少と為 20 72" 仁者大学 形じて、是の < 行で を知り 照料 7 当人 を得さ С 妻は 此二 -31 女 海難門村 21. 得て、悲大に敬言す。 見いす 此二 と為な 我に **沙** -5 13 191 彼如 汝なな -12 0) 那二 0) 近かり 父母、 沙人 す n 0) 婆 111.0 如三 父母 母 7116 0 你是 用诗言 30 20 計が行か 1) 3 情多 我们 115 1= 我を以 111-は 111; 彼" 0) 10 別 宜えし -T Si. )是: 是の言を得 原生 時 作等 銀合作 の意味 震災" 以 ## -0) 4 將・村に す。我も、亦、 22 時も 婆 我が . 1= uli 心にして、我に 攻江 -0 FE 1 -· - :; 我を収 明 公 0) M. S 彩 。 1 彼心 を得已りて、即ち彼 似意 身なな 父母5 111; 即是 火工 1 富婆 160 = 便 U. 作品で 1) 是\* 1117 我能 3 11115 ·, 前5 古大に 数高 O 至于 14:10 Ti. 19:2 ~ 14 我们 111 6 0) TI 1)); = 10 道: ITI. IFM 150 遊 返! 経 見" を明。 1-1 15 質! なて 6 彼如 1115 行 是 TE に、 6 0) 1 0) 1

雷い 處: t b 111-2 3间系 速なかれ 0) 環が Ŧi. して 念さ 家に向い を 行 ふを用なり 為はめ ひ、 父が母 ひず 彼かの 0 8 婦を 沙邊に至り ただぎら 迎於 を修り 來: 到知 せ b h 3 已りて長跪きちゃうき 願 ふも、二季、 し、父母 我がが 1= 為た 白を めに婦 して言く、 を娶らんと欲 花ん 婆·多多、我 は

相恋 ば L L 1= 0) 酮· 跋らだ 染ん 爾音 T 随た T 一合物 觸 但是 0 つが 0) 維多 彼に 自ら 印字を -時是 世 を銷し 一女に の如言 すい 里" 往》 種の 0 は 應 里改 此= 鉢: 1 3 きて 金小は に 和的 即ち起た 羅多 相合かがっ 羅。 0) 0 到記 跋陀 飲食雜味 加。 既言 我がかが 更なっ 那中 す 云い 1= 0 0 離ら 父母 何心 父母の 安置 一に年載 ち ~ L 訓か て 即すな 經行し、 単単語が 9 0 しとなる 8 を周歴し 此二 無物價質 即な 而是 更多 0 る。而も彼の二人、一室内 0) L 女を 迦中羅 一に方言 मुन्हें 0 て彼か 瓔珞 L な して終に同 便允 間3 迎禁 の二人、猶 き已りて、 迦か 跋陀羅 取り、見に與 大流 妙寶衣等を辨べる て、一合橋 沒 羅 礼 寢せ 女に 門為 15. 是なの と共 師まるの人 す 和智 を却り 0 如直 に、言え 具し、 1 ~ むずつ けゃ て妻と作 著す き念ん に在り 古ませれ 北海 を作な りて 起け 社 若も を立た ば し、罪 . 一合輪 善きせ すい彼の二人は、一室内に在 し、家に迎へ入れ已りて、一室内 各各收斂 2 好がう T 交開か 鉢峰 維 0 を止と 行ゆ 上上の 11120 鉢 日を選求し 維ら して、 下分 8 財ぎ 11120 睡ず な は 眠る ば、 L 相染質を 1 T それ 即ち、復、經 1 既に同眠 せず < む n は 財活 3 りて、 多少多ななち 0 80

## 老の第四十六

大迦葉因縁品第四十七の中

竹产 は、 蛇や 2 爾芒 -0 生やり 彼か 8 6) 0) 彼より だぎ行く 時 時 U) 黑。 改 院 経 心を 陸軍 過ぎん を得: 羅 して 共の手を監査せん」 少 h たと欲す 行がに同い と欲い 楽します、 JE å る時 il 1 政院経 L < 、睡眠に著 意い を以ら 改陀羅、既に睡眠に著き、其の一手を床。 に発作 20 T 0) 手 0 即ち衣 1 177 ° 故 0 に L 其の夫、起立して紹行 能に重下して 睡まれた 弘にて手 即被便 たち場合 5 を裏の り即ち受め 経かれ 少人 111,0 跋鳥 陀羅 に許 るを見る . 心に恐い 112 せつる して 0) 贈 心に是の **会** 情识 际, を挙げて、 に懸正す。 彼の地方所 一」楷はこまよど 能へきだはし)に 念を作 床上に安じ 0 到6° 公本。 紹在 5 すい 作る なり、炎は 思言 1113 82

然を行ふ 0 间 U 如言 き言な作 T ふぶ窓ばす。 かいちま 設が D す、 是言 0) 門が変えるうし 信师 然行を修せ 如三 il 10 我" 3 んな 7/2 総を行 仁は前時に、 -顾問 137 でする の時を 20 年本のは、 我が與に是の要誓有り 今、何気 政に経済 事質に依 の為 はく 3 の故意 0 型 l) に、是の如き心を發 て報 じに 个: じていい から し終む < 3 -1 3 行 1 19 向等 330 せず 11 1= カア 黑龍 3 0 1: 7) 3 で記り 何 11: 6 会に 版

ふり

過

きの

0

我的

汝の時の、

床前に懸在せしを見、我、彼の時に、是の如き念を為す、「恐畏く

12

安置 廣る 0) 室内に Da 便 に作 を吐 質に放らに觸 経営し、 h きて ~ なのか ٠ 汝を整 里等 机污 外維 新 例到一 n ず il 3 刑。 -5. と。是 んしと。 150 0 十二年を過 身自ら家外に田作 我品 の如と き次第 彼かの ぎて、後、 時に、衣を以て手を裹 もて、彼の二人、一處 を検技し、 一 有るの 共<sup>\*</sup> 2 単二 体系 院に経 に居止 111,40 汝なのち はん (1) 父母語 臂を擎持して、 して、十二年 家内の有る 命終す。 3 家業 30 10 る一切に 既是 1= 同意

資生の業を修料す。

汝等 平之 麻 illi 0) の教の を懸っ 明寺 速疾に、 単体経験が、 如言 せし 23 島が して よ。 illi • 骨で一時 今は 我敢て達せ 1 心。 路牛等に せよう に於て、改陀羅 理場子 0 將 -は以て諸牛 是<sup>つ</sup>の 與へて、飲 教を に部が を問 に飲ま りて、 き已かり まし 23 是なの如言 --in 2) と欲い 50.55 101.5 (1)3 h と欲い き言を作す 0) すっ、其の政 使女を喚び、之に告げて言 3 7、一度が大き 陀羅、 仁者、 即はちゅ 夫主に報す 汝處分して

2 酮音 有あ b 0 時、使女、 す 2 一我等は を見る 今、何の 政院経 見み 1) T 9 罪 各各头 是の如 行 3 カコ へに利問 き言ん を知り を問 3 15 0 T き已りて、 تالا の罪が科 13 1 は政陀羅 - -即ち烏麻を 我等は常に無量 に以て、 ) トラマストラマラストラスティー トラマストラスティー トラマストラスティー アーに っていい 0 諸罪 我! を得 ははお 色 からい ~~ 完し、 T 6 是常 或さ 0) 以は復、 如豆 諸場 37 到下言 00 12

作さしむればなり」。

5 跋ら 陀羅 汝等。 13 但 女等 に油を感 0) 是か する英な 0) 如是 3 3% カン 2 を作物 ~" しら、耐の時、 -5 78 間音 門きを 改陀維、人を遺して彼の烏麻 即表 + 12 之に高い 1, 700 13 ( c .... 岩 し是で 0) 如言 已りて、 罪過

[1]

熊

品第

Intl

-1-

-1-

0)

人 h [11] 4 000 70 M. 1. 心 1115 に続け ÷ . 115: UIT. Hill S 江

是於 11: 01) (1) 111= 0 加 SHILL 厄 3 思った。 を受 外 1772 13 12 作 0 まし THE STATE OF THE S 作。他 [1] 世二 I,C 10 位(校) 证! 一切諸が -13i, て念性 À1. 7 ini; TIL Ti 楽し 1 生中 000 停让 没」 北京 E . 3,6 13 L. 13 0 を得べ 是の ざるを 梁 苦悩を受く 40 0)? 视 -彼" 見" 已能 0) -無行 造之 6 T U) 之 告 信 では、 憂情; を受く 0) 家 III (= で低き 至 l) 12 7 默然

HA S

ilii.

色:

- غايد

-3-.

D

U

を低い

11.

---

0

心り地 念した 是 0) 11: る をした。 2 是記を 图: 11:3 -(1) 1 1: TU! 111 114 11/21 411. 33 其政陀羅は、次第 以で 去, 能器 我是 を以り 11 300 5 , -5-2 1 來去行住. () 後: 犯 -8 ~ 业于 学生 低温 1.7. 1; 9 L' 亦是 15 h 何に چ، 1 Ò 是芸 心中樂言 -1 して、 0) 找 是での 是官 (EX に即ち是の如こ 放電に - 1-加 0) 例は 是、是の き大気 ... るに 如言 汝既陀羅 -3-如意 < 变惯 きなど 思を かり 低計 安 被記 ľ, 如正 きはいい 見 -3-. L 3)3 く受り 10 即ち以 作 でを得ざ るこ C 1 选分: 頭を低 我、今朝、此 T 心 L 生きす を記 I. 共きの 8D , 3 t. 明の 心 を見、復、路牛 3 -20 夫 、人をして 11: 15 内等 -間の時、果然是耶、改陀羅女 思惟す 樂 1) 吗" 5 きし 4 U 101 to 6 -1. 善賢仁者、 時に敗 5 -去 , 3 油を歴 , j., を見り 116: 1) 12 III E 0) 頭; 陀作 家は ( , して 生等に 75 田作を仮校 研: 見為已急 我!: 生す 11" 似 M. 3 门门 () ti 仁者、汝、 乃ち是 2 またに 13 造 を作 して、 درې JE! 1= C (-) (三到) 1115 0) し、行 投" 411 C pli : ていく、 苦を受く 力。 3 何言 って、光 到1 宗 四% 13 0) 7 4 停息せざ 思えた 是!! 1) 10 -巴德 以 せず 101 XIII 仁: が・ 如夏 0) 6 AR. 1 -

一命を湿い 故意 賢善にんぜんじん 我能 8 作な 等二人、詳に共 す、 て、 汝なな 賢善仁 心に称 今は 者や 日は 1= 2 家心 T 家计 ただる ( を拾 内在 任芸 38 5 て出 せ 住在生 修 す。 家的 行节 しては、 我们 する 43-んしつ 雷言 を得 に師い 是 清部 1. 0) を求 きたた 時音 705 行节 包 は 罪さ じ、 す ~ 鉢は 雅6 50 無物 11150 洪寺 岩。 0) THE E 即便 跋に 犯法 持ち 無なったが、独立 ね得な 羅 ち 彼か 報等 已らば、當 0 U 無常い 跋に T 言い か 羅" から h 1= 報等 汝に告 --U 聖され て言い 終い け は 知し 1 3 0

すべし。汝、後時に家を捨てて出家せよ」。

而。取と 原花 th 爾音 h h と欲っ 0) 13.0 即有 時為 時也 復業 7 亚" 1= 穀米 厭為 **鉢**網 用為 陰能り T へを言 耶 彼の 0 為た い即ち 告うる 信言 23 の故意 家 们用 to あ 梨り 内ない 2 たと作な にいっ V. 0 有 し。 し、 爾を C, 皆汝等の 即なった 0) (1) 時書 73 り一人に 作 単鉢総 他心 屬 0 諸男 43-請ひて、 1112 女等 め、皆放つ 己がが 共 18 からいっくでうむけ 順び 0 題髪 って良と為っ 價 之前に 38 0 剃 配数 告げ 6 10 か 8 て言い 我、出家 は 當。 < して梵行 つかい 汝能 さどる、 を修行う 我 承く。 から

時等 1 当か T 0 是 時 是 6 T U) #1 0 日中 質 言を作 , 唯持 是に 省方 の朝時 如是 りて 7 . に次に 多,7: 世世 夜分已に過 陀 間以 Bul 3 に大阿 伽か度 明常和 ling 3 羅。 3 现是 維5 漢 C. 一三親二佛陀 已流 0) Ho 出家者 始 13 40 初 25 有るべ T [म] 轉多羅三藐三菩提 出。 のみ つ し。我、今、 るや かを除きて、 , 31.º 10 で復言 其流 世間に に随ひ を證し 出版 し給は に未だ一の 家す T رئد 出家の 是でア 丽 阿斯羅 修道が 0 0 7150 防护 震漢有 せ 金 8 h 維ら 祖公 鉢羅 。 耶 C, 彼かの 迦" -30 0

次し して、 漸だった に往っ き、復、一時の間、 次第 遊行して、 B 摩" 陀國 0) 摩: 加。 定 聚落 到, 1)

大

沙遊薬

国

は

大だかか

0

和

姓内に生

礼

1:

3

から

故意

世世

於で

迦葉

の名を

得

たこ

b<sub>o</sub>

彼れ

出家け

已言

b

聚落內

静。 经名" 正法念法 さく FE" (1) ん。我、無視知見者を見ん。我、世尊を見た」と。彼の大迦葉、是の如き淨心を得已りて、心心相續 作品 開着 念にして散也す、世身の足下を頂體し已舉りて、右膝を地に着け、佛の前に在りて、佛に白して言 非 1. 版 (1) 族なる 王公合品 第子なり、是の故に、論者、傷を説きて言 世年、投はこれ世年 けて。多子といふ。彼の坐に在るや、背大端 接伽婆を見ん。我、今、必亦一切智を見ん。我,今必亦世餘·一切見者を見ん。我、 大、城、 が如し、造業見已りて、 に至る。以の の原開第子なり 即の清浄を得、無二の想を得ぬ。我、今、必ず 包ち、如果の、彼の一神祇の度に在ますを見た。 唯 順 原 はくは 近、其の にく、 世尊、我が為に師と為り給へ。我はこれ世尊 月は正直に にして、猶ほ虚空の内に、敬行 たらい間 がら 在见心, 世分を見

は傅の多子切に在まして、前は金像 の光風間たるが如きを見、

其の心内に一切智を登し、合掌歡喜して世倉に向ふ。

往: 11:2 進 に於て得足を聽し、貧の前に合掌して是の言を作す、

12 いは世分表が illi t と為り たまへ。当は問 此を燃焼の照す が如くしとし

是は現で 0) 見ざるを見たりと言ひて、是の虚妄の語 世介、边菜 2) 行に と言ひて、是の如く、心には即供養せんに、而 に告げたまはく、 迎業、若し尋開弟子有りて、是の如く一心に正念し己心 を以ての故に、是の尊重俱養を受けなば、彼の人の頭 ら彼の歌師は、知 500 13 を知ると 1;

葉 因 緣品第 四十 せの

食さ

HE

を經

八日ち

1=

至治

5

老

摩うまか

迦か

既言

世はな

0

是

0

教

し給

2

を表

りゃ

已を

7

是

0)

不言

淨?

を生じ、

に食き

つを乞

無な し、 無な 但是 我们 3 3 摩り 1= 破型 非ち 非為 連し 0) 5\$ 如言 2" すい 諸心 T 弟子 < 0 3 る 復意 せば な 0 50 Z 等等 3 次言 作" 1= 0) 當家い 我がか 非な 為 すい 8 h 所説 迦" 0 0 1= 迎葉な 然か 世 亦 説さ に於 神通 法是 3 0 如是 我是 する に大い 8 彼かの 3 迦 、長夜に自の . 0) 應に之を奉 现以 時等 時書 すい に於て 0 我们 因光 但道 彩 は を説と . 利益 行 因光 70 1 て違す を知り 緑に 现以 は 0) 到。 を説と すい -78 因: りて る 獲得人 3 彩 3 0) を得 3 無: 知一 し、大安樂 乃至、 3 3 と言い 3 非ち 非ち ず、 勿な 亦 < すい ひ、 亦た O を得れ 我かが 開言 開於 2 實言 遮す 遮り を 開ご 言為 見み 遮ら h す にかる す T 0 3 3 有り 有が 3 無な 順的 h 72 h 次ぎ すん 37 h 開き 開進や に、迦か ~ し 非さ する ず。 à 3

梵点ぎゃ に是かく 汝なな 人内内 應さ 0 如言 内 1= 是か < 000 下中上 學是 0) 如言 ~ < きな 所し 學為 1= 3: 於 b ~. し 0 て、 復於 迦葉、 應] 次に、迦葉、汝、彼 にき 敬? 東重新他 汝、若し是の如 0) 心を起す き行を す 0 川寺を ~. 1= し。 學 ば 迦が葉が 常ね んと に正念を 欲 汝なななな せ ば、 起意

有 開 亦現 遮 原原 文 神 非 無開 通 非 抓 非 開 遮 但 連 现 通 非 但開

20 色さ 0 時を 0 題はら 迦葉な 滅為 五 も治 此 上陰中 汝、是の處 13 7 1 離り 22 に於て 9 受% 3 勿如 此 8 しこり n 於で 應き 0 13 に生滅っ 迦葉、汝、此 0 北 想 應まに 0 此は 是か 相等 0) を観ず 如是 -0) れ行う 415 < に於て ~ 3: し 此三 ~: はこ 所謂 復熟 \$2 設。 ~ 應き 此 此二 に學 13 -13 ت 3: \$7. れは 色き ~ 此はこれ 0 生やい 復 次言 はこ 色きの れ識の 迦葉、 生、此はこ 滅なり」 汝なち n

教の如く智を生じぬ。時に、世尊、 是の如く教 へ已りて、 坐より起

の給ふ。是に於て、長老摩訶迦葉、世尊を侍送す。

老。 せん て、 して 2 b 力引 E: 是: 是 دېد liz: 1) 0) iti b 香彩。 13,7.00 1= 、佛に白しる 時 (1) 给: 薬、此の倍伽 加 1111 . 1, 我" や、然か を作 111- = ill 時に長い () 证。 下し己: 是の を作作 , ては で行 L 順至 12 老原河 是(()) 製 さく を受 時、世倉即ち、彼の 给: 洪 0) (J) き給は 座は、 - 1 如きは、協議 長老房 では行うで 迦葉、佛に白して言 世(章) 2 迦葉、汝は能 -[[]-未 行" 1111] 300 U) 湖流, 久" 63 時に世食、彼の長老岸 めて 寫「 视常 ĺ 3) なは、己が 7/3 に定 飲め、最勝最 善い設世に < 座に坐し、 ,, 、我が著く ずして < しかく 身上の 我を構造 は、今は我を構窓 ò =-最便なり いる所言 便ち 坐ししりて、佛、 唯意 份方 すり 0) 1/11 以る し給証 河巡棠" 然に 遊話 梨衣 侧量 10 1= -37 時に、 で収り 0) TES から 衣を持 世往 1-0 放。 告げ 6 1= 長老庁河迦葉に 15 0 1 -IIL : 樹高 (清) E (1) F L 411 沒 115 1 版 是の座 北北 ·た In に元光 TW: 100 1.1 11 以文 地: 16 173 -11 拾、百分八万 -11 1 打之事、 子儿 1) 110 1= 13 17(1) 旗 古げ 败 0 시설 112 111-3 彼如 Will Sales 1/6 [11] L て言まは 至八八四分 0 نالا 1 3 U) 27 給生 佛に自己 1. 村; 沙之衣 1,5 IL. 45 人作 至"

世尊は 我们 故意 一詞之業係関弟子これなり。乃至、能く如家より、 大汽德 便ち 給 他 こと、 ]] MIT U) 利" 加江 (1) 來 思い 美所著の 事を 所落 有りやしとの疑い W. U) 遊話: 71 U) 妙服气 1 流 水 を受け給 で持ち 宿\* 4 んのみこ を作さ 定産 ... () 世別は ていい かに、 時に に於て 彼の黄掃衣を受け、其の長老池業は、乃至、阿 他往 後の疑点 先に在りて薬治して、 人行 即ち長老摩 所 W りてい ものに、 ings. 迦。 世代は、 薬生に、 (彼に) 三布 唯 1000年 他を情感 Mª 泥 流に U 衣を授け 4 心給 のなを受 くし、

羅ら 1= 記き 漢人 知し を を得 授 V 3 72 形意 せの 壽 は たら < 盡 所謂 汝等比丘、若 して、彼か 長老摩 0 長ちゃ 司亦 老摩訶迦葉 し我が か変素比 摩開弟子 は、多此 0 少等 0 想を拾す 知节 足さ にして、 T 30 れば 頭陀を行じ な h -0 是の じて 故意 悉く 具是な 世なる人 せる 彼れ

10 爾也 0 我说 時為 6 h 井時時 世华 と欲い に於て せ 復志 ば 0 話あらる 一時 0) 0) 然思不 間あかだ 含品 川大 城市 0 法を離り 祇樹給 丘 孤三 \$2 獨意 T n 是かくあ 75 1= 在記 9 まし 视行為 T , 6 時なに 世質 12 T 喜樂を生 諸は 比が丘 上に告げ じ T 初曜だ T まは

1

b

h D 北 0 是のの . 覺する 時と b . 摩ュ 親有と 訓か 6 薬が 解に 丘〈 れて 8 喜樂を生じて、初 亦 復志 是がの 如言 と、路の 禪 の行に入り 欲悪不善 n 0 我能 0) 法を

五 3. \_ 0) 想なら It. 0 想とは 自 5 富勢と思

< 8D 0 北 時 已たに 不 を 丘 爾子 0 苦不 登・観を滅った 斷: 0) 行治 我是 時を にない 400 先 爾芒 摩ュ b 38 憶念に 拾念清 拾す n つ 0 して、 迦葉比 0 時等 諸比丘、 に、喜を離る 安樂に を減っ 智力 浄 にして 内の清浄心の一處、 丘〈 して、不 \$ て、 我的 住ぎ 亦 L ir て、三禅 爾等の 身樂を受け て捨を行じ、正智を憶念して、 不苦不樂、 復きたか 四儿 禪芸 肝学者 の行に入い 13 の行に入りぬ 野型の 諸苦を断っ 拾念清淨にして。四禪の行に入りぬ 如是 発がない b < 数法 n 亦、覺・觀を滅して、乃至、第二禪 视台 0 ち すい 無法 、諸樂を断 是の 0 3 是の 所の如く、 して、 迦沙 薬北 時も 身改 ちい 定意 丘も、亦、復、 唐· 0) 8 已に諸事を捨て 一河迦葉比 樂 拾, T を受け てん 喜樂 と欲して、先づ憂喜 老 • 丘も 生き 賢聖 是なの 亦、復、 汝等比丘、 て、安樂に住 0 0 如是 数ずる所の 第 行に入りい 1 禪 是なの 苦を斷 入り を 82 如是 如言

東因

緣品第四十七

0

115 1= 6 がまて 131 0 と無く、海害を 0) 0 毒等 生物 等 加了 心なん 一切 心 133 4:5 175 /[:' 北京 2 應 37. 一言 1) いるこ 20 に 111-0 ال ال 是 الزاا 追う 0) 亦 DF: . 慈 入定安に 彼 心是 **阿** Hallo. 150 以言 温か 0) -[ 楽北元も、 0 加豆 ----0 初に追溯 足がの 1 亦、復、 加是 し、入定安住 . 第一第二第三第三 是: 加ミ して、 0 乃宗至、 1) 廣大 . 想是 144 11'

b 度大部 . 小さい 11:5 正: IILI U 112 方片 1= 1 怨恨有るこ 至: b 0) . 明学 是歌の 1-V と無く、 如豆 识 < 0) 上。 验 , 非害を生む 12, 13 以うて、 一切思 せかかり 一言 一切。 1 100 迎流 []]; 是" ! -L て、入定 8 治: 心k The base 迦葉比丘 で以らて 安5 住まり 悉 丘台、亦、復、 是代 - 特温湖 0 加言 し、入定安化し 第一第二第 是い 加三人

-7.

1011

9

0

ž.

INE T PIT : 120 0 2 n 色。相 此 11 被" TÚ, X1. 人. 11 等 i 比丘、 を過ぎ、 公言 我" 儿 , 32) 即意 を公か 沙东 の時、一切無所 11: 3 K. S. It. 乃至無遺虚空處行 , 168 C 過 何の時に、一切 T 此意 即はか 联 Fr. 15 是 到<sup>\*</sup> (1) 行。 (1) 0) 無後点 -11 1= > 相: 入 U) を辿す Mea h に入る。 を定 LIJ. 色针 1172. 57 過渡北丘 2 0 行うに 是: を過ぎ MI 相間 迎ぎ、一切の 浙江北 非有思非 70 防汽 人小 牌: 温; h 3 Iř. 3 8.1 亦、復 1111 21 , 0 投、何の 無思慮 追業北 是 行計(1) 切 0) 0) 時等 無所有: Ji. 行: 心滅し、一切出 時 に入 迦葉比ら 3 0) 亦、彼 到是 i, 一切以 1111 82 を念じて、即ち Tr. 小小 0 乃た五 學介 .. 是" 别 店: 0) W. DIP : 沙山 Ini . 語所言 彼れ 0) 應出 ( 相门 を過 17:: . 1/2 乃至、 113 <u>ال</u>ا : 1101-思。 地上がや 3 道! 11 1 加克 0) 無性 熊 The. 1.64 12:12 Fr. 入 所 せす 20 113 10 4 6 4 M. Mi. 版: 183

亦言 復法 是かく 0 如言 乃言 至し 非"有" 想意 非小 die ? 想に 行为 に入る 0 諸は比 正、 我能 爾音 0 時、一切の 非有想非 無想處

人い 入小 h る 3 h 0 n 諸北 0 此 D 3 丘、 諸比比 0 是 D 丘、 是 0) 0 時 我们 D 是: 丘 0 我常 時を 0) 摩· 我的 研? 座: 厘3 丽= 司动, 制作 部か 0) かまなり 司办 時音 訓が 0) 0) 神迦葉比丘 変まが 時 日子さ 八は 压《 十一切處行に 八勝處行に入 解了 丘〈 意。 丘 脱電 3 行 も、亦、復、 亦、 1= 亦 入い り、逆順 復言 入り 是实 b 是か " 是での T の如く、乃至、入 0 入り見り 4.56 6 如 如言 逆順 に出入し、 5 にん って、還出 出入し、入 乃至、入り b b 已法 已多 T. 0 已至り b りて b りとはり Hiv て、 1 To 湿地出 已なり 還; T 還法出 還出 出了 で 7 C 、還入 で、 で、 出 Hin 出い H14. To T h で已り 已たり 日をはり 7 82 已りて、 て、 是の って、還た 還え 還

副立、

迦沙

薬薬比

Ir.

多

復言

如正

5

0

乃ない

人い

b

已位

1)

って、還出

で

8

出。

で見な

6

-5

還

3

滅。水等 一歩した 摩: 比必 有の ٤ 如言 比》 正、 作な n < 丘 3 L 摩: 後 我们 8 して 我和 詞か 迦葉 外订 而か 爾音 異 t 0 8 多りん 亦言 此次 なら 5 時言 0 能 丘〈 内ない < かを以う に入 すっ 台 和為 手で 淨天耳の。 和后 を以 亦、復、 暗さ 是
か 5 T 神通 神通境界に遊 洪さ ~ T ば、火炎 に一身 内だ より りて之を 是の如う 人に耳 と作 外に 0 虚け 1= -過ぐるを以て、開 出い 4 押: ら。 现 で 亦言 乃至、身 C 石壁山障を、 已言 所言 ill s 5 身子 T 一身を分す に自在い 種種。 51:0 自在 63 < で減ら 0) を得て 神流。 所当 112 徹こ 0) 得為 ち 小 楽学 過 T T 1= , 20 近畿 多身た して 乃言 から 売け 天ご 如三 凝: と作 10 対策大に 5 或ない H<sup>3</sup> 能く一身を以て分 H: < 8 30 と月言 地与 歪片 多身を合っ 31 に出 b 天か Da 入すること、 大威德·大 汝諸比丘 或はない して 许 1=

AE 3 Da 0 8 凯, 训动 集出 北京 IE ( 是 0 如是 亦 能 16 清节 汗や 天艺 耳台

0) H に過 1... 3 132 以为 8 乃言 主 9 ---切心 悉当い 7 12 1116 --

定等 ILV: 心 如言 10 MAS b 心に 轰· 111 (1) far: -file: < 心に 110 膜 150 如言 きを 1) b Ir, 正《 110 心心有 0 住等 < il 11:5 120 心。 1 定 知 3 我是 心なったん 12 礼 b 120 9 如言 知 13 順告 不住。 制 ~ 高 顯片 他" 15 TI-6 心 12, 0 心心 11 1= 如是 0) 0) 愛心 智5 质高 旋 TI 時。 防护 定了 即是 きな、 心 心心 1-心人 13 以うて 順い 他" 和は ALL: AUG " から 大意 如是 和心 解明 3 U 心 心言 乃至 T 有多 智与 宿。 12 0 脱背 100 12 富士 伽雪 ば 命言 心 12 独立 2 (= 知 1) 13 順: 以 心 和自 150 1 2 心心 --如言 知 如皇 **亂**。 為る D 411. 等 解证 質。 7200 6 TI . 心们" 他一 脱馬 10 1-2 知上 12 1= IL's 振5 憶沙 順 知一 íj, ILL 不-6) 0) 0 心無き 富 御气 心 35 知的 () 16 6 , , 心 15 THE " 伽 111-若ら 1 如實質 編5 L た 解。 全 1) 無空 量常 知 7 願言 等 脱岩 如是 えし b (= 知し 0 心が Tr. は 心 () 心 即是 . 或う に為 9 心。 AME ! 行。 不解脱。 即意 . 120 如言 0)5 11 知 愛い心 無: -- 1 IL) 管 116 11 5 生品 ば 如言 110 1-70 82 知し 11 打物 順 處し 心。 3 心心 O 即に に是れ 15 心心 6 1 RL 是の 或は二 如實 行" ば 细一 無言 上等心法 即なら 如言 373 如意 6 時意 产 加量 Ti. に能 政" 為己 "III" 如后 3 知し 190 = 心念 河。無言 101 願信 1-TES 11-6 < 1116° 爱力 0 1= in 知 迦" 是かく 0 is 1 11 11: 就" 4116 12 東北 或は 心, 久11-11 37 U) 16 入5 15 () 3 如言 [r. 73 元 I'LI' 3 1) 知 12 ٤, 心 心心 政治 如是 九日 1) 玩 1) 念以 亦流 小 は順 它 如宣質 是常 1-人 13,0 知广 0)

T +" 是なの 政治 十二 加言 きない 证 1000 十二十二 3, 5 玻璃, 或がない は 百 或 是さ 0 如く生 1: 5 E: 12 h n 政ない 域。 是での 一劫 加克 < 12 日をはり 技 政ない 是での 成為 -5.5 一当 如言 12 70 知 1= 佳等 L 6 孙 12 是 增 我!! 0 如是 彼如 巴生 處: < にか -[ しみ、是 於 任芸

是か 0 如言 如言 0 如言 3 受う \$ 相等 17 72 清浄 0 03 若にいるか 如言 天に 3 形 日本合 0 0 0 • 計画は 天人に過す 種類に 命和 105 . 0 我说 行う 5 彼此 3 を以ら 1= 皆多 死し て此 宿命の 宿 處 念力 非 1= 知 生 7 步 れ 1) 0 0 或さ 是一 はか 0 摩: 此二 處: 生やう 高可力, 1= 迦か 死し 薬 L 比。 至、 T 丘、 彼か \$ 是か 處 0) 如言 生 5 n 復素 相 72 る

通り 此二 或ある 足ぞ 和り 是か n 0 諸北 命い 合意 悪る 120 0) 終ら 行を 1= 配ら 比证 如言 压、 口〈 受け 正、 3 因公 安かん 近, 或る 形等 まし 0 ずい 四線成 我说 善行等 足言 はか 我们 0)5 知ち 善道 爾 或为 善だら 1 20 703 見け 0) はか から -3-5 丽音 種。 部によ 時 11. せ 勝き 口〈 1= 10 15 0) 和言 是 足言 して 生 b h 力; 0 生言 時 のし 宿命を、 諸漏る 0 或は 悪行を 故意 0) る 12 摩: 是 清淨 3 1 15 Enly. 是於 The sale 劣 を 恋い 或為 0 沙川か 0) 233 座 知 0) 身改 耳。 130 天紀 皆悉く 葉! 司办 善行を 7 如, 坡等 恶" h 足で 迦か 比也 或ない n Oh 72 丘 - A 無也 薬 0 命の 1= 3 漏る 好。 具 終から 比心 是常 意いの 天人に 18 生言 念的 唱為 1/15 压《 足言 1 0) \$2 悪行を に於 3 或ないは T に 如言 T す 1 72 3 過す 0 悪道中 復熟 龍さく 野型を誇 賢 1) 事を 共老 1. 具个 3 0 復意 是での 心方 足を 業 18 生死已 浄天品 善道 報 以 1 是か 解》 如言 5 童" 1= T 0 と思道 < 脱"。 及なび 随点 す . す 如泛 を得る . る 話し Oh 3 25 諸漏 正見な . 野地で を 18 歌 天人に過す 2 知し 知し 生品 如是質 想 验 705 就行る 成 h h 0)5 る . 語 たに随り 1= 解だっ カラ 乃言 此言 b 此言 能 . 方な 等5 1 (= U 35 を得、 ( 至、 業 邪場 0 3 死し 0 知し T 法是 多 楽し 見しいたでん 實じる L 報 h 所作 以多 0) 生品 を受う 现法法 因公 彼也 T 倒言 此点 0)5 所にき 如言 已表 • がなん 等 な にこ はまち < 彼處 に辨べ 身に 3 生 已に辨べ 0) 0) 3 に於て、 校。 歌り から 0) \$2 能 な 善行き に死 15 生品 或な < 如質 此 見為 じて、 120 後= 身。 を具 L 0 る。 T

1 }

指する  $A_{1}$ 1 111 13 il L を持ち 4. 当 汉 , 0 TI, h (1) と思いる 、自然地で に次 能是 時; だ 在:3 13 11/3 3 11. 1007. 1114 波· 5317 0) 黑 1 过温 1 L 160 0 12 に経ち 禁技 に流べ -清: 金属 T 370 1: IT: 10000 0 治療 Fr: に入い 们<sup>\*</sup> 11 保にい \* ) 信信信 ぶぞう。是の 中等 Mi. 、人民多く死 () 加言 my ; h 115 11. 700 • 少言欲言 过江 地 1) しだ。 次第に 除支傷、日の O) 1, 7 -11-時; l) = FEE C 知 言 功等 足。 を作 一辟支佛方 食品 FIT . 彼。 1 なをむひ 3 0) したに 现 U) 所。 業三因 世介え 時言 食; FE . प्राहे を る 0) や。佛芸 をふ て 方言 **別**為 第二 L' 有か 712 得ず、 に作っ 3, 11: " 1-是一の b 名三 渡り続き が ŧ, 155 1" 得本 3 T 治比丘 先の如う 是朝 批 1 1 1 1 1 1 1 老原 17 2) 3 -0 0) 處 ×: 便 رُد آعالاً 1 1 2 lj. 11.5 出家。 伽神 迦葉 < 1= ing: 111 3 設置く 外で 第15 迎,建! 11: 111 調。 なべ FIL 家司 IF. 0 17 人 乗き 沈言 T を得 8, 16 往時の としい ii. 飢 Ii. 梁戏: 5 儉人 15 31.5 0) 時等何急 を具足 .F. 慢問 種 行 心 なり。近 河。 3) 10 11 · U) 1) Li Ù ( 1 7,0 FE. が発 100 陀 05 7 jê 洪 1 SI 道 è 7.0 21. IL: 下た見よ。 水水 I'I ME 60 13 そを為な 们好 1,1 培 是漢" ٠, Ir. 無比、最 11 14 10 93 6 3 14 江山

30 1701 信 ing 他行 5

心に正念を得 \$00 T (1) 明美 0) 定品 0 1: 進し、 称作 73 を見べ 1 1 15 1= 前等 弘 1 一いちに人 に貧人、辟支佛を見て 破れ 後に 行为 () 序。 . 其: 0) を利益 家公 红 北人 T ・ 心に清 浄 を得る 行》 3)3 進止所を得 居記 少公 2 カン int. 1) 70 彼行に到江 新· 1111; 1: ٤, 不说: ti 彼如 1 **貧人** 1) 120 **b** 1120 時支傷 其是! 

111.

7

すこ

6

を頂き 佛ざっ 多大 種し 43 0 0 fm 55 T 貧人 房 No 72 羅神や 速 已能 戦3 人是 h 支气 0 T 佛言 所 是か 0 食 應: 疾か 言語 て、 しる 彼か 聖司 4, に解げ 聖人、 支 0) 3 3 0 施品 迦か 於 如言 0 州七世 0) 如言 飲料 薬芸地 合きや き法有 迦沙 せき 17i. 7 き言 季な 逐? < 生 する 或ない 7 , 1 を清や 2 违: 礼 压《 恭? 食き 辟る 京なた お手や 3 , 支佛 敬し、 で受得い 支佛 を得た 復 作な U3 5 2 0) 哉ない T 是の 15 拉克 T せり えし 哉な . 神通力 を消 利尸子 **"** 13 h 0) 仙芸仙芸 業 頭 11: : 10 , 0 1) 22 到25 干流 面急 容等 已能 て 0 0) 13 來: 0 又言 かと 明寺 家! 5 2 12 1= 因 , 水内に 0 6 北 1112の 1= 2 活" 版: 以為 來た 迦葉如來 T 線門 出たか 顾問 1= を作 彼れ b b 徳気 我的 值5 到: を構造 彼如 は T , 此二 大说 カラ 家印 遇气 衆は < 1:0 0) h 越了 0) 111/2 行人、 D は 0 せ 3 城岩 虚い 15 是かく を致う を見る 0 -5 1= 红 h [in] 35 ME? 前日次 此二 から 1= 入れ 78 20 0 3 故。 11:5 於! 才飞 0) 少質 施 化 如是 <u>/</u>1: カラ 10 城や ing: il . 彼れ 若ら 放き 45-37 1133 安たで 世。 し彼か M; 明寺を (3) 積や 遊が葉は につ 食言 一義三佛陀 0 , 除道? を以 78h EE? 1= をを 於って 彼かの Mf: 彼か 定: 0) 1-70 佛二 111- 4 悪行う 型りた 败一 T 見為 0) 35 0) ^ 111.5 7 記してい b 人也 時 已多 致流 以為 かなて T 飲んじき 111--0 70 7 0)1 合い T 0) b 0) 得太 • 家内に 波羅6 1 15 悲 , T せず t 日子言 Mi. - P. O 12 能 に発 說 歌 飯点 6 往 水 13 旅校·城 南人 0 0 15 介: < < たして、 迦か 返入 < 好。 酮 以 IL'S せ 所きの 空 用字音 斯· 戸し 奶心 12 曜 1= から 0 1= 0 T 唯常 國 T 法要 時を 茶\* 行門 将やう 勝る • を以う 王言 何言 身心 献はす 彼かの 种气饭 h 6 得がべ 飞上 多九 ie, 來? 7 0) 刹节 和1? 0 加加 貧人、 38 人を 10 去さ 1= きや不 20 PIL 利: 維ら 智力 願語 於 iffi in 升有为 子儿 遍流流 3 一大 Hit P (iji) 5: 知 13 0 汝等 と為な 如意 船 時に 6 1 支让 h 婆羅 路時支 支 辟 是か T h は 此 十二指 0 3 支 3 聞 0 0 0 を 門為 持。 如是 世世世

12 Mil. 3 0 西言 共产 73 涅槃 0 82 璃"虎 塔生 共 0) 珀· 现为 七次 是 瑶 古か。 0 及" 妙等 訓力 (1) 法" T. PIL TIL 172 國言 一曲句 造公 王 事 15 15 佛言 1) か 追す 0 合や 杨江 其 利り 25 0) 0) 7 資告 為た 共产 度る 25 جد في 塔を 0) 华流山 内なり 0 七質塔 覆: 旬ない 七 变诗 12 b 3 造? 0 --莊 洪 \$2 0) 校 b 王是 0 し、 11:4 外記 た 0) 密婆陵伽 12 -60 石。 侧气 1,0 以為て 一 所": -1113 其卷 6.7 kg 一樣 0) 金元 . 5.

1

0

りて

7.7

<

0)

2

1:

6

0

艺 Ti: な得さ < 43-11 富 は ひ b を乞 無智 T 出。 言 POT! 最多 EE: 悪賞 家品 間に MI: 111-4 4 有5 ~ -1-5 3 0) ò 中与 146 h h 迎言 < 中ちに 时 1= , , T -家 は 0) となったっ 說 寶克 温を造 願品 Mi 我能 是を遊 を具 已是 4:4 < は 13 0 天人の せず 1 將ない 5 < 足し、 塔を造 一 求 は 13 b 所以 歷为 , 17-1 12. 我是 處に し己り 紀典を護師 我们 供《 乃至須 生まり る八分 \$ 悪道 できるそんち 是の如き型に値 性言 **將**湯 處に、 T 共 重节 1= , 2 0 にして、 生や 1. 提: 卷: 父生 無常 4 3 是の 北 金色の る 所当 後 13 輝だる 身ん 因法 ME. 13 らん 聖人に値ひ、 緑りき 此《丘 皆な 1 許る ひ、 身を得 少乏す 於て、今尼 を成してい رو 0) で 樂報 信言 0 3" 彼か 就し、 故 h 50 0) 350 0 を受う に、 3 1 型。 衣服・飲食・ 無な er-0)5 是 \_ 金んじき 彼常 時に彼の 6 拘く 2 战者" 0 陀信 12 法を 値ふ 类 を得べ 而是 命終 \_ 判かっ 0 報等 20 少多 波 を得り 国かん 郭化: して、 を得さ 王克子 T 部 1: ※蒙丁 7. 7. 7. []. 腹? 門家 是 是 1 己らば カッ 10 C . を布施 12 0 0 を以ら -[" 事を作 往 而是 b 應主 15 父の命終後、 即にある 0 司办 生 返江 . -迦" T 彼か る 領心 1 1 の故意 彼如 薬 T 0 3 L 施造 を得る 肝毒 13 Til. 已能 背流 1= -13-時 した。 1= 1 b 7) : h 於されて 天人 乃なは て、 迦" 12 12 L 是記 78 薬。 6 b 2 t 復 , 佛 0) 111 送るに T 非 义 3 1) 内意 是智 家 願意 0) 巴加 (1) 75 合利 父です の如言 を本 1: する 順。 冰: かい

報 足元 h 縁り を 0 羅5 或ある 10 雅漢果 以 は T 此 を證し 0 0) 聖したり 校多 に L 7 1) 勝す 0 我や 諸が比 から n 是か 丘 0) 3 中等 如言 3 3 0) 少等 教 8 化时 知ち 1= 足言 値あ 73 3. で得る 3 法是 は 30 説と 即太 即太 カコ ば すいは ちは 此二 我们 間會 0 1= 1- 40 他is 37 座摩 U 己な 巴流 b 詞か 2 T 迦か cz 即太 東北 ちは 北北に 即是 力は 丘 43-出心 h 家け 北 を を得た な 20 h وع 彼如 来的 戒が 我や 0) から を

す

3

h

0

b. 時を を受り 者や 至し は 爾÷ 諸に 施す 亦 乏はかり 4 17 将き 證上 此 0) よ。 時音 丘〈 古 1= 滑ね 动力 所 72 す 小き 所と 世统 须以 b 年h る なる m 5 らか 所に 0 1= 7,0 n 崩れる 佛に 佛ざっ 細言 く拾い 故意 過す 是 邊に 輕輕しいきゃちなん 彩· 1= 3" 0) 日午に 7 8 0) 薬 T 原生 自意 法是 在5 我授め す 副力。 巴京 を 身に して言語 刀等 な 相言 迦か h 經 1. 1-し。今、 設装が 7 端にある 0 老 7 記 葉な 我な 割か 年礼 3 は 復志 す に離れ 成 70 0 1 する 往告所造 最妙最 少欲知 多 我能 一覧 我かが る 過す 3 世章 所とう 3 3 上妙の 長なる 勿な 勝に、 h 0) 足る n とす 経ぶ 開き 1= U) 我能 1= 治等 -0 کی 状金像の 功: 於て、 衣木 0 大约 L T 德業 長数 復 . T 服ぎ 是 ाणि 身改 7,2 薬な 報等 汝気のち 食は 1= 0 1= 取さ 1= 陀尼 0) THE P を乞 於言 小つ 第二 如言 茶つ 3 因次 T 少 を it ~ げ --緣 作な よ。 し。 15 1= 7 75 0 力學 TS 復意 L , 面 5 著" 3 0) 活為 高 已な 他" 迦か 是か 1 12 校点 出るのけ 命や 者や 人皇 葉! 0) 70 . 1) 給は 所言の 1= 0) , 如言 即法 請言 汝来れの 在5 h 333 す,は 聖 大篇 得為 遊言 TIZ 摩書 掃 部方 な 婆維 1 迦葉な 作な 二、乞食活 省や 名 な立てて 0 是か 那" 戒か 1E 門等 如 火 阿剛 給言 がいる 北 70 0 迦 0) 如言 弊心 12 Jr. 近4 薬 家 岩 命 十の 3)3 持な 0 题 二。常 服会 0 訓动 32 行 项 -服式 4:3 70 陀 1= 4 同 [1] る は、 2 至 9 जिंगी 5 n 上 10 汝なな وع b 羅; 後 7 漢: 乃言

大迦 薬 因 第 Pul -1t 0 **I** 

0

功

徳さ

70

計算数

す

,

我的

長であるや

於

て獲精

衣木

なを著っ

け、

亦

復

淡 掃

非

時

食 衣

六 七

漿過 同

113

不

飲

三九三

1:-

45

数点 を治さ 程等後,亦是在" 法 1 1= 進之 队上 12 () -3,12 行等的方 村。 復 46-6 清な 話さん Fil ه د د 3 1 7,0 10 TE.S. 115 - 0 ME 3 1-7 0) 地 N. 政然 法言 1ET 限品 德 3 10 · - -1= 1= 我们 (1) 7,0 於されて 11:00 all 計造 -1-3 0 ほれ ٥ 1/2! 1,0 9.X 0) 2 - 1-. Cli 我们 ---III A 法是 1=1 0 0 . 我能 食さ 一場なり 0 法是 TE' 城流 7,2 (= 長なる 读机 我是 C 2-4 137 1,0 於言 9 13 長され 節さ Mills () 食品 たに於 现。 11: 11.5 -沙言 统 2 受 俊? 70 -1-我们 E. 小艺 0 T 1= け 於 13 於 我能 食 0 1/2 300 U) 提供 " 節さ 小うち 1= 过造 70 Ó 欲さ 111.5 0 於。 10 修治 理( 报品 ILLA. 加多 夜上 1-声与 足言 於 1= 9 级法 4. 長夜 **祖**德\* 於!! 喰き -1-亦言 食さ 発送され 32 3 为代 を音 亦完 T 復 1-游: 樹... 臥 便 長夜や 1-7 KIF -\ .: -13-亦言 亦言 11:5. すっ 1= 住工作 少公公 0 113 復言 復言 () 食品 亦是 於部 9 -地 復 6 -亦: 沙馬 知ち 1 不 域! 排食 足で 復 1 11: 11:" 112 过。 復 功、江 The s 月寺じ 70 b () かして人 7,0 歌

沙

外第乞食

t

6

3

0

0 1 15

242

3

3

0

25

(A.E.

智与

狄

411 1.

J.,

M. 100

11

41

なす

60

1.

-71-

14 . ( 3

11

fui

2 1 72

1/1

作

1/1 行

11.

-1-

[..] 次

第七

唯三

八

同

1: I-

40

15

--

二頭

0.13

H

-1-

[1]

地

44

---

[ii]

[9]

ナし Ti.

[11]

111

15

彼 我们 150 -11-亦言 - 1-に於て 進 1 がい 復言 亦言 0 法是 智にを 復 72 粮 MA 数泛 Ang to 寸 成品 を成じ 12 7,25 すう 対域な 0) 我的 就是 50 162 法 7 3 70 18p X LAN 話さん NE T 亦言 烈 -13-8 於 復言 ه رو 75 我们 ない 正常 0) E. 法 提"夜。 念れ 7,03 ブッ を成場 がたの 成じ 频 15 きっし 於 就 法是 -5 0 1,00 112 我们 pil: 0 姚 法是 0 7 15% 70 1= 後表 程定に入 他和 BHA 我们 1= IE, **步**?? 9 0 長為 我是 70% 9 i, 成岩 111 1-1 がに 18: **沙**:: すっち 1-15' % 復意 進 0 方公? 法是 70 17: 和單次 11 -5 20 1, 定。 計が人 fing "

愍を生 若には 讃意 常な 長夜、 130 言ん 30 0) 讚意 讚於 を作 禪定 を行 1= す 乃至、 阿島 寸 迦が葉芸 す 在る る し、 じ、 3 0 ~ b درد 1 し、 乃言 何為 岩 カラ 15 自分が 等をか 心に在 亦 亦 故 是 げ 10 に於 過去の世に、老宿上座 禪定に入り、 Pitano 復 復言 T b 6 -0 -1-て行じ、亦、復、 に輝定に入り 阿爾記 唯是 是なの 3 11 3 大沙 為す。 關系 mi: 迦葉: 若っ 如言 は か 33 0 -行為 常ね 言人 法法 < 一には我、今、現に 佛に自して言 亦 は、 8 を作な に輝定に入る 讃歎 るを戦が 阿ま し給生 將な 水の人衆、 復 L 0) 所若を行する 数 序や 2 常っ 乃言、 11 5 1 さく、 を消 に解け 迦沙 此為 遊菜が Ir. 乃至、長皮、 我等を見る 長等 3 定為 安急 欼 ま) ---世律 たう 夜に +) -15 6 0 0) 12 0) 彼等 行為法 自なか 何なの 7) 13 -0 我们 遺れ 12 世等、 明 常言 禪定 数し、 は、長夜、 が設 を得、二には後 利り 二時 に輝定に 歎 金さ に、 18 1=5 我能 見み 乃至、常に禪定に入り。 人" ナニ 0 50 我等 利) h 2 此二 入りり で見る [n] 5 , カラ 0 開港を対 故 亦 我等、云何に、 0) 二種の 行ぎる 111-4 8 亦意 が放え 0) 復志 長夜 學語び 樂なると 水の 利を見り 生中 1: 禪紅 • 0 帯ね 1-定る 長夜、 為二 に定に [m] 5 . たい人 3 崩岩 彼か 應きに め が故に、 亦、 に、 の行を 阿馬 3 阿覧 是の 入る 法是 よる

處し 大安 E 大意 4 不を作 薬 1= 汝意 持つ げ 無常量。 T に随気 言言 きなさん U) ひき 諸天人民を安隱 く、同語 如言 外: を見んと欲せば、 い設定 , なら 63 L 被赏 -大巡覧、 []宁 是: の故に、 胩 水; かりて見より 汝は 汝は、今、 來 计上世 劣な 162.0 意の 11:0 U) 樂 寫" ق، 3 所に [验: 大流 U #5 益之 芝

入

3

3

0)

を計

一数す

15

5

大池

薬

因

六久

第

1= 13 明寺 8 < 1= < 亦、多人の為 3000 ( 出 比丘、是の (i) 状に 1 生にいう 佛にに問い 為力 23 厚<sup>±</sup> めに、 に、大利益を作 ings. ひて、 迦葉! 大意 は、但、 言を 益を作 して 白ま せり 現今の 一 さく 5 かっ ラスト --諸比丘、佛に白 是: 治け 歌な 行 なり HES の人意 75 作 . 世" L 為 已在 33) 3 1 -(= 一言を P 是 大利益 0 ざく、 0) 長老摩訶 佛言 彼等、 一世倉、唯、 を作 す 迦。 游址 1= 薬 すり はん 压气 6 然かり、 信告 -よ. 0 0) 過為 17 松色 去 -6 111-10 ()\*\* U) ii. -111-2 ナント

很如 沙人 U) () 夜\* 時等 何高 諸い 終せ 0) 夫、 間に於て の時 比 压: 5 兜率天、 已後、 上に告げ に於て 人员身是 佛立 て言語 化 天處人處に、多く空曠有りきし。 に樂天、他化自 HIL からよく を捨て已り 世無く 亦意 て、 Hor 在天 丘、 辟支佛 1 我念む で悪道 梵身天を墮 0) ふに、 彼が 10 生じ、 往等 排字: したと 人 天 1 1 1= 此 て、 人に生るる。 出場 0) 111-3 摩片 多く悪道にあったう す infa. 13 池1: 少かな A162 120 に生 b , きる是 一切に 付きて n 八八万には 帝程天 人是 0) 如 < 12 王とな 生るる少 \* 三 人道中

MI.

1

12

网络

を説

き給

~ 1º

## 大迦葉因緣品第四十七の下

彼等を教化 舌する者 谱 化せせ 4 3: 今、我が所に就 に彼か 守護 2 處 h の時と に、時に彼か きか 師山 如是 0 力多 き言 人公 故ゆる 或ないは 1 に、彼等を教訴 し、教誨成就 多くの作品 彼かの 小等兒 を作な 報為 0 悪う口へ 食 U きて、我が 帝釋王、 の人造い な T する者、或は綺語する者、 供給すべし。是の如 る ~ 27 し、「若し多く教生する者有 を將 2 15 きか。 すべ ~ 是の如き念を作 若し汝等に て、 し。 步 教令を聴く し、 ん。 「別に我に一百數人を與 之を開選す 婦人を取るとや為ん。男子を取るとや為ん」と問はば、 我的 是の に、「我、當應に常に汝に何物を 彼の時に、 ~ の思惟を作 し く、仁を偸盗す せり、「我、今、亦、下生し ~: 我们 5 或は多食なる者、或は多瞋なる者、或は邪見なる者 し己り、四天王 是の身を作 門さ 今、意に汝等輩 らば、是の如き等の人を、日に一百を、須ちて、用 師子王身と作るべし。汝等當 へよ」と。 る者、邪蛭を行ふ者、安語を行ふ者、或 し己り、村舎城邑聚落を遊歷し 上を喚び と共に人間に生れ 若しそれ彼等、復、汝等に、「丈夫 て彼の カン て言い 閣浮提 はく、一善い哉、仁者、汝、 べき」と問 の人間に生を受け、 に師子と作 h と欲す。人を教 汝等應 は ば、 して、遊行 汝等應 りて之れ に報号 は雨 C

因緣品第四

7

t

勿恋 汝芸 -13-32 63 0 10 北京 加: 此意 ~ () 3 0 /411 = 如言 3)7 0) É 計: U) 人也 を、 思多 7 人是 lilli L 與為 111 于山 产 . 3 は悪く皆食はずし 2 加高 112 12 àl 0 百つ lini -产 刑事 13 是於 + T と。彼 0 0 加 き不 116= () in ; filli -家にご Jac (1) 者 1= とに別に一人を教へ 供: 乃:至、 -12t 不 岩: 115. 見。 がいい 者: て、 企 证 不: 決して 役(生) -1-() 須なか 汝等 肾: 行: < UL! · , 1115 11-

130 in: 亦言 照い 京學 道 第 注: 415 子 fis 何· 0 7,0 1 制 持 亦言 姓: (1) 10 () 便為 中等 --3 後? 日序: 子 112 123 附品 M: 2 2 3 1 3 350 E 帝等 1) 四山 int : TE" 11:3 · 焚行 是於 200 9 1) 1) 家の His 乃言 -0) () 及: 至、 亦是多 加证 家门 23 师 3 經過 25-人民 き方 行為 43-111: 人にい 邪:。 Mf\* E 200 じっ 天 111 5 U) 3 但了 0) Ŧ; U) F3 命終してい 為 寫: 5 -K. 6 時: 篇 (1) 心有 13 游戏 23) 一等 (-5) 25 (= 彼中 1-旅多 彼等人語 の衆、師子 大心 るこ がる 思惟言 大利紅 已後、 合い 食以 利 の人の為 と無い たを楽 分主" 1= 1 -7 徒官に生き 13 作 12 23 多言 悉人 作 73 で行っ 2 沿" 17 竹這 (2) in ほ (i) 1= 13 < 念点 filli -人ただに 以足し せりり م لا ا 31/2 1111 子 大利益を第一 3 龙 を以う 北 作等 0) Iī; C 如意 L 彼がの 生: 洪 已から 7 心に殺さ 是: 一片に 1= 1.L 0) 8 1 黎市 して、 0 告に 流。轉: 图点 是 0) 8.2 業 ing: 1-100 語ん 生を作 沙菜: 於て、若 12 L 18 常程のな 有も 温台 -排 The state of 1: 3 行。 修品 迷点 11-6 無 Ti: 1) 6. 也 -15 弘花 0) カン b し人に D 6 11. 内管 l) -0 位等 的音 1 级 3.0 1: 未产 是(の) 家心 等 150 方を以上 13 来 に別っ ·fi" 打力 0) 所の 明宗 /学: 時 ----りて つこう に彼い , nf :. 0) に一人、出っ 加言 迎東 531 帝等 < 0) 唯意 0) 劳力 松 人: 1: 111-黎

當に利益を作すべきからの場

0年3

114 × 114

此丘、

佛に白き

1

していい

3

<

0

c -

世级、

是

0

摩!

[m] 1.

造業.

13

彼言

云い何か

力:

三点が 身合 三意 憶言 乃な 1 念力 佛ご 至し 30 111-2 能 定性 以 F 10 303 を得れ 拾す 稲み 住等 U) 酔し 勒3 告? T 8 少 唯意 じたは 如來 問言 7 此: げ 'n . 弟 T 時 0 83 外心 0 子让 身為 言が 無 多た 4 t 8 廣る 餘 告: 3 0 陀だ 涅槃は 少等 < 住等 1= 世。 [[11] 5. 諸: 法是 法 持等 上途 加办 知节 何点 教は E 压 記し 度と 起言 人い を 12 二に告げ ・二元教 比近 我是 題が 此意 作 3 丘〈 等 可is 13 P 0 見る FE " 三佛 如三 وت ~ 是 第 彼か 377 L h 0 • 順的 ---0 院? 0 0 座。 者為 是於 樂等 彼か 涅阳 洪 出 前。 70 0 樂は でて 0 0 訓》 起 如言 所い 形等 時を 所謂摩 0 き言ん 3 後のち 135 0) 13 h 別あ 我り ブンラ 多 info. 温い 1=15 カラ 投り 作な 迦葉 山世人 顾n 於切 身为 から 3 温繁後 を見み 12 13 T 'n を見る 還合がっ D 1 将言 8 頭み 給き 1= h 汝是 勒 命令 난 は 我か 3 等 世世世 終言 我的 b カラ h 欲馬 北北 尊言 0 43-10 此二 カジ 18 する 後のち 压 法是 0) h 10 是 少改 3 及当 9 於語 cz 程 是: . CK 0 不是 諸は 大点 迦か 散え T 0) る B 在也 动口 8 思し 壞 時等 残ない L-0 尼日 惟る 薬せ 頭み 律为 11 勒? L 山荒 彼常等 它 12 0 线: 握さ 含。 もの 閉: (1) [FE " 護 利。 1 जिल्ला क 3 北丘、 105 入 雜? 日を 73 多 加步。 3 悟 6 かっ 度と 経三龍 3 念意 でもんみやく 神 逐次 h 通言

压: 0 處-如言 爾芒 (1) き言 爾音 金は 0) 利力 6 時 0) 時き 已多 3 0 作 2 22 勒如來 頭っ 散意 釋為 時 3 勘さ けた h -5 彼か 北北 3: 壞 0) Tie" 諸し [] [in] : 阿克斯 4 15015 知及5 此 101 5 (m) 漢言 丘 彻动 i 度 度 9 三流 遊散 ・三人 即便ち 0 唯芸 比 三佛 -丘 阿克 佛点 佛 信言 0 開意 陀言 例如 能言 陀言 所 烈り 少 17 0) 行是の Lo • **港**法 75 tu 無意 彼: [1] 5 著 0 庭 弟 简: 如言 -1 -10-0) 0) 3 -時。 干等 11:00 を見べ 頭(陀" 楽し 6 我思 T 1-是かくの 第二 勒? 見るない 能は つい 300 厅 113 如言 此 10 b 压 大二 開る [in] T 350 過り 致空 諸は 伽力 東 난 度と Flou 5 33) ・三記記 名 丘 汝等 社 1= て 11:0 三佛 共产 3 彼れ 今應 0) 即言 法言 陀言 13 1= 一つさ 共 訓が 説と 至い 集出 大意 3 0 人也 迦" h 薬北 丘〈 諸 是於 彼常

b

1

2

h

75

3.

所に行う TE: inla. 過葉比· (1) 如 < Ti. 13 12 0) 行ず 1. しょっ ~" き所の 爾の時 の如意 1) 衆中 ho 彼の衆中 の多千比丘は、是の如き法 に於て、無量干數 に乗じ、 の楽等 は、 是の如き法を行 彼の法中に於て、 すること、 俗は行う

淨。 0)5 法是 游· を得 压 (= i CEE

比近 我能 今に 告げ 汝能等 に誠物す たまはく . 0 大迦葉比丘を學び。 是の如き次第もて、 願 是の いいく 大迦葉比 は汝等、 丘は、當來時 迦葉比丘の 0 如三 1= く行ぜ 大河, 州益を為 んを さん。

調を 動气 修礼 0 智の 時 跋ら T • BE 15 維多 彼か 动门" 0 法 1117 18 梨, 成。 11130 女 就 は 四上 等人 元曜で 師し 18 3,5 前 得六 獲× 3 る 1 10 五:= 以為 通言 T を具 8 逐品 足力 1-4/17 L 道等 波は 彼か 離り 0) 法是 遊 中等 図り 15 訓力 於 0) 所と T 大览 至% 名 b 出場 種芸 家的 を得、 學道

力を成就しぬ。

姉し 見さ 即意 汝等 思し 0 る 悉是 已能 705 惟 便這 爾芒 間は 陀花 を作 1 h 5 0) 家學 汝花 維的 彼か 定等 出し 時も T 訓动 便ち क 出品 家 0 1: 道 1111 雕 波は 入い 家 -111-4 -學道 質なん 梨" T ~6 離り n 我能 0 彼に 那中 筒 沙江 る 佛 女员 得 園は 已表 かっ 4 往告にいる 8 5 当日な L はよ 通言 0 法 15 訓か 今は 女に 外门 是 む To 0) h 亦 道" 波江 比证 光 0) ~ 已に跋陀 女をなな 實で 压《 L . 出生り MI. 0 彼記 沙 尼日 開公 處! 47% 0) 20 所 图。 觀的 きて にる 如言 18 る 晚上 在か 经 から 訓が 能 往 外了 復 為た . 告 CK h 少 沙门分 て、 來 TE IT 道等 共芒 ん 15 85 1113 是 T 10 h 0) 0 梨り としい 所に 出家學道 -HIL , U) 我や 那。 念点 家门 告っ 此》 から 女旨 於て 1 73 压 け 70 師し に許っ 清淨 聴る T 作な 尼日 善 0) Tib す、 来 1 沙 せ 53 出。 12 天 18 給き 哉? に於て b 家? < 恒影河 MEA. 建 2 0 彼か 対すし 學道 立言 7 0 0)10 善教 0 . 用字 河声 寸 出る 跛ら 道 人是 Ù, 岸点 0 1 陀 師心 40 家學 彼か -汝気の 0) 哉なが 今い 維 10 處と 1= 應: 0 得大 迦如 にる 道方 夫きない 過; 明寺 副\* 更改 恒言 ば 妹さ 住だれ 1. 波は L 0) 梨" ेंग्रिक 要ならず IXI S 薬 T 3 開か [II] 3. 汝 を以ら 12/2 波は 13 がたん 女 梵点 て、 治さ 提览 行を の所に は、 長ちゃ 若' T 我们 1= 相次 老 五元 外门 -٤ 修心 今に 道 许 時是 示り 大 百言 在あ 何處 行 38 かい。 に師 0 す O) 0) すう b 行 女系 葉さ 程し 知し ~ 0 1= ~ 18 12 ( 183 B 6 12 女 在为 善 変製を 同意 修 カラン ば h 60 見す 必ず , C む T 其社 0 皆な < 0)

因

74

十八

同な 图。 て 訓言 65 梵言 別る 4. < 哉: 111 6 道言 彼か -ディッラ 女 0) 物で 12.2 修言 出点 比" 0 0 妹は 行 家门 压 前二 得 學 尼 通言 寸与 b 1= 汝等 道 -於言 比 1. D T 風等 压 L 0) -8 復艺 沙 尼日 0) 茶なけら 梵点 如 告 12 9 丽= filli 長きに しず 现 ( 13 (1) 183 T C 速 0 時 1 1 16 修り 疾 告さ 行すす 训; 111 34 跋点 1= 0 しっき 沙川か 陀羅 何言 ---合い 英生 事: 1= 汝な 一等 衛系 (1) 似。 沙川か 60 是" 城 战 111.0 1: 今いま 1t 0) 烈 3 住等 b 如言 加言 1113 1. 亦 任意 3 妹に 300 8 其是 THE S 沙二 0 カコ 彼所 汝應 0 7,0 高性り -0 彼如 開) 身儿 婆 1-3 是 1-(1) 相 373 剧。 往 肝学等 此 11 0 30 ibn ? 压 没当 語 山山山 1 b 外 を作な 尼二 L 知心 道; 0 -3 女 我" 即是 8 なされたと L 1. し。 已な 便 逐0 から 1 彼 lili '-+) 13. 3 () 汝二 沙江 Wir C ep 111-3 0) 上了 ۲; 9 迎介 高性? 能 1: (1) In: 泛流 離 彼か 1 -沙 0) だに 迦言 图言 於 肾等 0 逃り 此近 中心 **沙川\*** 柴 10 [11] 外一 型り 加ら ひて 道; 训。 尼。 111 0 何公 女 家, 我们 --5 1:1 政制定 學道 上间1 10 波。 3 11 慰る 場催り 如是 維多 [11] 5 13 淡

IJ. 4. 道等 T 女 洪章 0 報; 13 10 て 非言 11 暖= 12 1 ( -八十二十二 道: 63 和心 哉か 好等 一十八不 如言 妹 1 我是等 共の 佛 0) 法院 致 十九九 lilli. 12 0 TILL C 無言 所 现心 大" 大馬 人是 慈 0 大意 相言 想 か 門見 -

(1)

五 12

14:

身

4)

松定 15

U 6)

MY

12E

114

100

Aun t JI. 起言 事 足す 歌り 是か 11. 0 file : 足さ 我り 如言 避 から 是での 彼 元に 解。 楽し U) 大心 脱药 JĮ. 加二 衆は 足 الله الله 0 佛き 9 足さ 9 --L 無其 邊上 切点 0 Ili 角半げ 定 德等 (1) 。 聲明 及 脱言 楽ら 11. 六115 序と 見以 足言 衆具 がある 問言 し、 游冷 int is 于已 足言 0) 弟: 過過智 ず -子 等 کے 37.5 3, -明寺 時 II. 足 亦言 1= 復言 彼 彼如 L 是 0) 比 跛鸟 無智 0) 陀 邊解 如言 Fr. 尼 湖台 脱言 迦如 DI > 跋号 成:: がんゆ 陀 梨" 歌 11. ALC: 11150 足さ II. 边11 41 足 道等 1113 烈 Mit. 女 1113 過解 定等 問》 一次: 歌 1.3 脱", 0) 已言 前法 足言 9.115

L

迎?

如是

來及

CK

此

压

信言

0)

所公

於江

•

心

1=3 CK

浄。から

得為

淨

えりう

得六 1=

已:

()

T

-

彼如

比

JEE.

告

け

T

1111

5

0)

Jr.

70

歎

すっ

0

0)

0

<

1

ille i

なおし

妹ぶ

岩。

是

0

如言

1

h

ば

にたが

てつ

去

3

15

し

時

1=

彼如

0)

此

Fr.

尼

即江

别:

HI ?

梨"

III;

外"

道"

陀

見 を

歌っ

ĬÍ:

3

7

D

0

型り 是か 1115 0) 1= 41. 如言 道等 3 13 女 --を作な 2 道: 共 13 E 哉な . 彼さ 机道 でいる W. 妹き 60 後りい 設かな 3 我や がし カラ 神流 林志 亦 北京 然 1--1-1 1343 乗じ、 0 我" 時な カラ 相為 1300 届く 随:: に自分 仰す 1 25 6 去。 13 神世 から il 1111 如是 10 110 30 侧f = 5 頃に、 0) 時言 師 恒马 0) 跋 時等 陀 河 (1) 維。 所言 彼" より U) 彼" 此。 即是 丘 上上 尼 压《 便 尼 跋 陀維 身を沒し、 1= 報言 C 迦,如 T

所で 能 林! 1 1 5 於で 忽然と -出: IJL? 佛言 所 には PH. 7 0

陀羅。 見み [in 5, 60 州等 战 已を 共产 迦? h 0) 世常 跋馬 此二 T H 烈力 心に 能 0) 111; 以完 維多 17/1 陀羅。 我能 清し 迦 淨。 山水 1= 道言 出家 型" 迦。 女 平,3 1115 18 10 梨" 得 外" 1,0 教艺 現場の 道。 即なる ~ 外· 女 道等 T 我!! 造したか 出家か 一次言 佛言 70 1= 前近常 将る Tr. 111-1 せ 1= 至 行 戏当 9 1 8 1) 9 授; 8 0 9 具足成 到. 端炭 THE E 17 給な 11 II :-1) 日をはり 沙 府朱: -如言 を授う 制 : - ; ; --7 ごと は 制: 是恐怖 乃き 佛ざる 17 0) 時 过: 1 .. 给" 是ら 頂き 州" 世 17 1= 层 女は當 1.1-活 喔 1 [in] を ति। 雅等 して 楽し に告 ルトラ 神通几 教教教 例。 O) 17 用る 15 Ą. て して 白 炭 足さ すん 1 言は きん T 3 成 3 13 成力並備 カラ < 8 如言 0 3 此 長きらう を見い -4 0 -跋ら 3 善

政公 3 得 T 違る ~ 난 U. -何 とて 0) 時等 迎? 185 1= 老 彼 [in] 0) 州言 女をなな 佛言 將の 0)1 T 物 命。 序: でいい in ? 水 波閣。 i. 沙山 佛は 提橋吳彌 T 北 1 1 正尼 尼 ひて E . 所に 13 < 1 他" () 致色 0) 如言 < T

.

面景 15 到公 1) したは 6 7 如により 月亮 12 II. 原ち 0

0) Mahaprajaputi-Gautami.

心 1 る 福を 放進な 0) 時 7 具个 1 戒: 厚: 未 nof " 沙山 久し 制品 思 惟 沙二 及提情: カコ 3 住" す 法 して 州" 11 II: 空間 尼 處し 政的 1= 阳 至 羅多 ill " b 141 -梨! 到了 III; 1 门高 41 道 安静の 一人工 10 1= 度 して T 1116 MIL 道: 301 を遠離 を得る L -具 <-勤 足成がい 苦行 を授う

TH! U) 1-行命 法 1,0 0 を言語 見六 -1 心に ره 13 3 久。 BE " 12 15 1 15 新 得 解。 所: 1. 迎。 股" , 1= 19=3 7,3 已 1111 自含 T 1/2 ť, 利力 得 -4. 1= 神馬道 0 是二 PUF. 1: 4. 0 lj 彼如 C 跋等に 0 て、 10 0) 得 111-11 羅; 介た 後= 0 (1) 有, 所言 迦" 復言 1110 PAR L LiL 3 を 15 梨り 受 SY C 1= 男" 111,2 17 1= His て、 洲 HU -5. 正 صعا Mar. -l' 諸が 尼。 الما 女人 T 3 10 を、 压 安樂住 等。 3, に告げ 最為 から ď 是一 -- 4 是言 IF: 0) 10 -と為 長老女、 得な 信言 : "ylt 是(0) 1/2 П 4 T 如三 1. HIL 3 是な 話: 自含 家: 6 L を作さ 丘尼 如与 唱 ~ 無言 **账**言 1 0) > L 給 已流 0 0) -30 凡言 -たい b 生。 1 1: T 17? -學 放言 12, 7 11/2 . 水 BH ? 途。 11:4 -1 1= (4) 197 [inf JE. 13 ると所え 尼

を、皆能く記別せん」。

故: 捷: 切点 界" 30 E. j. 模型 60 :0172 111; 100 T 15 中" 加丁 0) Hir ---145 on! 型。 田等等 4 11150 This? るだっ It: ill's 3 尼 It: 彼常 所 1= 70 .Fr. 4000 任等 得 17: 6 能 復 尼 1.VE ( 3 往りですく 0 能 9 0 درد 16 身相等 何にの 一 .fr: : E 感り 尼家 大品 120 改らだ Will. 樂品 田宇盖 15 JE E 70 住等 1 15 1: 1.5 て、 温色 何等 大言 0 E: 諸: てかい 0 迦" 1= .. 北京 H. 布" III I b 切点 出家 祖: 梨り 115 Tr-. JE -を作さ 105 0) 沙 彼如 比" 1 1 想を 15 で行き 0) Ji: 達等 諸北丘 T 八言 尼二 4:4 712 0) 4 0 如正 < . 1 路の減行を 12 3 今に放て 尼家。 E! < 谷谷のおの 治為 1= 6 1115 形言 版。 佛寺に す 家. 残な -0) 大" すら 所: 具 富二 113 T 阿÷ 1=3 . 5 0) 往沿 無空 0) ただされ 家心 -T 時、彼 < 1= ·看" 1 生 300 世二 14 到" 行う 修 神元 11 0) < 15 行す Hi 6 "们" . Ir. 資は具 b を得る 世? r=-115 0 111-" 尼 るに、 1) 作 介意 T 张 行 3 心に 世" 足言 佛二 所 1; 此 足 1) だ。是 投品 ie 0) 版 Mi, 記書 乃言 政 して 至 FE 11: 0) 0) 张 11/4 1111 政告 3 沙川市 <

産る 0 聞言 語 比がく 丘 70 作な 楽し 弟で 己なる 子儿 0 中、 中京 1= 於て 佛は 諸: 宿命 丘、 尼に 703 記載し 告っ 3 げて は、 是: 是かく 0) 跋ら 0 如言 陀羅る き言 迦" を作な リン 梨り 即中 治さ 比心 2 丘 尼印 諸は 比也 最高 丘尼、 第二次 と為な 念言 S ぞ

之れに 見る 伽。 彼; 1: 0) 度・一 女 向影 0 婆維 波羅。 30 ひ、 大" 便 40 何等 ていい 婆羅 ち 111 5 哉 歌道 合を出 大点 城で 門的 種。 115 しよ 0 姉はない 陀 事を 3 < 0) 姓も 1= 女に告 T To 0)3 大信言 1 資料 女的 二女有 莊厳し、 以為て 汝等但 世尊 長者できる 彼かの iř かい 設な を迎逆す。 て、つ 0 1) の家 大富 細門 自ながらか . 佛きか 姉は 計学 善い に指 15 に親友 長者 の衣 恣に佛 迎記 , 北次 我は手で り給き 時に彼か を以ら の女に よ。 たこ 姉妹、汝、なんな So 1= て、 たけ h 如言 物為無 詩ち 0 0) 時とに 一は大富長 死。 婆維 共产 ~ 小は必ず入い L ぜら の上き h 彼" -0 何を以 云い n を強み 0 可ぞ公子 大富 制度 T 女等の 共で 強覆し、 h 0) 者や 給: 時 長者 T 出。 0) の合宅 は 0 で迎ぶ 女ないの 大富 故意 にして 0 h 復 女等の -0 (= - 15 長者 1= 一は大い 種類に 利fe るを背がっ 1 世はなん 至次 迦か 0 佛き 葉如來 b の女、彼の 姓婆 時も 0 所と 30 8D 話花鬘等 たぜず -1= 迎紫 0 大婆維 羅 往部 時に 0) ~ 0 門是 2 時き 0 己がが せん。 女ななな 迦" る 女なな 門為 を 1 葉如來・多陀 カコ 以言 彼か 10 0) 含し 1-0 女的 報は 今は h 0 101 彼如 大な 記が 酮士 佛にか 四山 遂? T 0 3 一散で 長者 言い 女を 1= [in] b 邊元

て、 1: 酮· せし 衣丸 0) 70 是朝 17

1

9

0

薬如然 政陀羅 in s 住なさ を持ち 日午と 離 夫 4-1 1= inf: 1, [1.] 於為 三龍 総 E3 E353 彼\* 第 PU  $\Pi_{\mathcal{F}}$ -大い富富 佛 東 陀 長う 15 5 に在 者。 赤 点 0 女がなのな h 沙川沙 赤ギ 家公 獻 東\* 1-記しい L 加量 花 來 12 2 [A1] 50 何 5 羅 0) injo. 復言 時 婆羅 前命 個す 1111.5 三言 門等 3 佛公 以為 大小 陀言 姓や 1 之を説 女等 外は、 0) 四〇 女をなな きて 彼 五 思なれ 0) 寶 FIV

杰"

を持

5

給き

ذر

から

故意

「種種の資蓋、金を柄と爲し、微妙細表の花を上に覆ひ、

尼。 1 0 に気疑い 時。 大意 迦葉如來. を作された 德 7 迎ば 勿言 [sn] » 春: 16 羅 0 河一三九 彼が 唯 Mil The last 13 三佛陀 < 質益を施せ 13 -111- " (作) 彼\* J' こる女は、 て受納 女を愍み給 景がに異い 735 2. 735 人なら 放窓に 0 11:00 h 40 0 資素がい 0 即是ない を受け給 世友是 陀羅 迦: 汝等此 梨 1113 北 丘

尼品

73

b

0

速に家中に を完 京 打馬 力污 更 も端正ならん。 白書 h 水流り して言語 1 1-我、今、 国 支佛 彼か TES. しと。時に長者の婦、髪を梳りて坐し、其の -るや 0) 采茶" 1 成後 17 打多 < 田宇寺 語なり 0) b 候序序とし 衣を著っ 間に、 3 形體離陋にして、身、正直なら 是の如き龍随不正の人を喜ばす 長者の婦が 但、心の賢きを取れ」と。 我是 哉、聖女、但、 一時支佛有 念艺 17 て、造法に 然を持し、 1-の邊に向ひ、白して言い 往り 1) 大長者の 方有 . 與べよ、但、 W. 渡る るを見、 松本 此二 () 水大城 舍宅 0) 波羅 す。時に長者の婦 1 にいいた 何~ 125 是の言を作 沢にん はく、「善い哉、聖女、一比 左き 低 松な の時は へよ、食を此の仙人に。是の如 城で 1) 1) や食を與ふるをや」と。 を以為 て住る T に、一大富長者 使女、 食 しか などなる。 -6 L 、髪を撃ぎ D 我们 心に 0 見己りて 爾· 清浄を得、 阿辛 0 時 有らり 15 の時 質らに、 T 即ち彼 降支佛 。 共 道に彼の辟支佛 , 他女、 丘行" 是の 是の如き人を喜ばす。 の長者に、脈使 き人は、 清流 0) 1) 日子さ 是朝。 時 支 使 9 浄なり 反なに告げ 使女、復、彼 侧洁 11.5 得。 何ぞ必ず 在りて食 を看 0) るや の女 神" 日等 3 0 進气

100 夫 か古 围 新 信品第四 一十八 使し

け

U

T

13

0

普\*

60

1000

姉妹、汝

127

我に

此

如:

うり

10

與:

اگر

- 1

13

今日

T

汝意

Hr

~

'n

彼か

0)

使し

女、

長者の婦

に自動

して、是の如き言を作す

63

我们

13

與!

る

能な

0)

日子;

長さらの

婦士

彼か

**公**者等

支:

佛書

•

大神に

通,

京?

T

1

容

1-

Min a

1)

T

法さる

132

見

2

見み

世を

1)

彼か

T

3

3

n

で

0)

何か 们等 使女、 MI S 13 1 長る 食 は、投作 汝、今、既 でを布 000 缩小 施 11 5 0 4 邊气 0) にた 食 3 料 3 il 10 درر 我が . 川か Lo 自 へよ。 使ない 家心 分光 0) 作 红" 復言 他 を収 自合い 6 1) V. て、 廻。 汝自らか 施士 介: 少 10 理ない 0) 群 分光 义 用字: 75 佛当 収と 1= に水平 長者 1) 成じ 意言の 0)0 仙类 す 始: 人元 0 する 復是 食 で更熟 與為 是: 0 2 5 言流 3 を作す、 n を意ば よ。

何だした。 時是 彼如 是二 IN. 他に 女 に彼か 0 所以 願言 通 0) 股车。 0 滿 支佛 如言 説さ 12.6 U) 逃入 使女は 起誓 1= 0) 1135 5 社 方公 でい rich . , 6, 50 肝支佛 П! 送之 すっ がた 影 3: Min. 1= 0 3 感を生む 勿言 即是 如言 13 -1-1: < ちは 0 3 30 端正に、楽の んの 唱為 能 13. 0 神流 进学 法是 12 -所。 -1=0. -4. 3 打物 領語 11 6 以自 0 力; から 1) 13 故意 0 を以為 さく ---É, 神行 何言 捐 樂記す て、空 7-学 生: 生: 生: 0 水雪 力言 10 Min. 酮针 公言 ---心 11 を飛い 「万万 111-以 3 < 所 て、 师: を以上 114.11 T は我 ナンろ 腦 0)3 0 思言 造るに 荣洁 T 红 を受 て行。 0) 4: 5 將 故意 即為 1-7,05 来 15, 竹 教は け 11 MI: 0 る 4 るを見み 食を乞ふ 即に し、徐 - 1-福克 上か 0 Lu 73 彼如 hij! 好等 [西 彼かの 郎? 0) 0) も得ら 法是 前き 1= 10 , して不正 介意: を以う に於て 此言 或は是に勝い 25 を見べ 辟支し T 17 ば 已た せず 答言に 10 のは b The second 0 h . で得う まし 歌 脂湯 時き に動い 12 我是 喜 1= h 3 る 即 辟中 ひ、 T -值35 途。に 3 ひ、 0

四四 104

Tir して、 よ。 如言: 食を 三分。四分。 復言 與為 1 他女に 食を 分。五分 0)0 與為 城市 000 書っ 2 げて、 ·十分·二十分·三十分·四十分·五 るこ 使女言 5 是の \_ 道 前言 はく、 い哉な 116 1= 13 兩場に 作な 姉はない 亦法 す -[3-んしつ 典為 逃: 汝、今、 63 る能力 彼" 北次な 0 0 13 使し 如うし 十分 す 我に是の 安言 妹志 L. 1: 原的 原 は 0) 5 ( はく B 如言 カジン 功德、 悉らく 亦非 8 與か is 與為 與力 -37 我的 10 2 -3. 1= 2 能力 ~ 此常 し。 15 は U) 35 す H 如言 我、今、 03-せず 3 功的 0 德 是さ 汝になっ 日等を ない 0) にあり 加色 则為 (

-

h

長る 者や 耐を 施 から T 物は 與: (1) 分 0 要珍路 日子生 0) せよ。 是の 既に汝 便さり 違る 用字 3 0 衣礼 故 彼" 1 113 内公 彼の 順恨 服ぎ 10 限的 1-しず をして家資を検 大道 かっ 関.5 T を以り 長者 具を以 とて 長者 35 38 EI. 此の如く 為 12 生品 て、 ず莫か 0)0 0 U , て、 途に 沙市" T 外之 より入り來 賢者。 h 即なら 使女を 即なる 啼哭す n T 校 学方 せ 使女に 順限を 03 己が婦を喚 是の を出 提為 3 む -0 生物 如言 て t) 3 0 授き 時に彼か 0 2)3 1. 1= 苦かか じ。便ち之に け、 受験はあります。 彼かの) 0 83 ال 乃なな 1 加打縛す 即ななは 小うしつ 使女の 0 衣服及び諸の ら沙門婆羅門有 使女、 彼, 0 岩 0 阿ろ 日子芸 女をして 告げて言はく し沙門婆羅門等 即ち長者に向 0 處に安置し 彼の 瓔珞を解 りて 使女、 倉庫 如きを -汝 家い ひ、 遂3に 有多 カコ 0) 刨是 に出れた 5, pn c しめ、 見か 前き すが 即信 えど 何管 使女 b 0) 若し乞ふ有 to 情歌 之に 復志 1/2 高多に大略 カコ 以為 なるとで 食を乞 之に告げて言 -111 2 を記さ 8 ひて 0 0 故意 ふに、汝、與 财意 ( 5 洗浴 に、 目" ば、 11 故に我 を順次 を作 何<sup>\*</sup> せしめ 任<sup>1</sup> 0) 示し 置"

1=

天宮殿 汝等比 1: 13 即ち跋陀 の處の 共产 への終は 丘、 意に於い 彩 玉女中に、 20 に覧 訓」か 単型の べて云何。 ひて 北丘尼、 勝さ . 2 彻等 彼かの 72 利天に生じ、 有るも 時も 是記 の長者家出 な の無な 6 0 恵き 田寺さ درز 1) 1= 内にの 370 ~ 彼か くいれんじゃ 使女とは、 0) 而。 便女に して彼の天上に、四天子 にう 7 辟支佛 楽しの 貴異人なら 樂児す 0) 所言 に、清浄の心を生せ んや。斯 る 所言 丁行り、 最勝最妙にして、切利 のみだが 谷谷谷の を作ない こるを以 部競して、 すかな カコ ての te

女を収 便 時 たっ 玉女を求め、以て変と 相処なた 天帝釋、四天子の、 h て妻と為さんと欲す。 んし。 爾の時、彼の 各各語鏡するを見、即ち勃して言ひて言いて言 為な かさんと欲: 四天子、天帝釋に白さく、「善い哉、 汝等宜 L しく各階ひて便ち個を説 各名言ひ して目い いかく 、「是の < はく、 玉女を與へて婦と為すべ 天たんのう べし。個の最も勝れ 「仁者、 唯たない はく 汝等、 は天王、 おのおのきを te 3 し」と。 老 7 て此 に於 1:

を説け、 我等は當 に説くべし。時に彼の 帝釋、即ち偈を説 きて言 のみ、研が によく

の時、彼の 四天子の内、一天子有り、復 個で を説と がきて 言は、

行為

に常に思念し、疑臥に常に樂し

23

ine to

5

我になった。

に落す

る時

2,

の方ち心よ

め放拾

すしつ

天人。 汝は快樂なり。 睡眠に安穏を得、 (我: 1= 13 )循ほ戦鼓 のかる の如こ ( 常恒に我を攪亂す」。

肝学さ の天子、復、偶を説 きて言い 13

鼓 を撃つ摩の如 きは、是の聲や互に有無 6 0

は、耳る を指言 がすが 如言 我を攪亂して息ます」。

に第三の天子 保を説 きて言

「搖酪は時有りて、急なる有り亦疾き有る容し

我が然の為 めに飢さるるは、朕・炎日 の光の如 100

時に第四 の天子、復、 傷を説きて言はく

「汝等は皆安樂なり、善く巧に能く偈を説 我今自ら知らず、活くると獨んか當に死すべしと為 40 h

順行を 「是の人は命を捨てんと欲す、久しからずして自ら當に死して、 0) 時き 天帝釋、第四天子の心、懲に耽著するを見、 即ち偈を説きて言はく

恐らく は天處の樂を拾 つべし。宜しく速に彼の女を授くべし」。

周島を 財無量なり。是の跋陀羅迦學梨耶比丘尼は、往昔生れて彼の大婆羅門の家に在りて女たりだいない。 肝宇 往沙 に彼か の天衆、 L て、天人の處に於て、無量の生を經、 更に共に評論して、途に彼の女を授く。時に彼の女、是より已來、 迦毗羅婆羅門の家に生れて 1 多院なる財質あり、資 に隆せず、 迦"

如告來 5) 12 いが生るる所、憲がべく端正に、衆の樂見する所たらんを」と。彼の業果の因縁力を以ての故に、 降文佛に食を施して、一たび飯を喰ませしに山 佛陀の所に於て、雜寶の蓋を施せるに由り、復、 るを以ての故に、而して發願して言はく、願は 往背、長者の家に在 りて使女だりし時

<

領智 顾台 復言 3 を得、亦、 作品5 願言 T 4 h 處に、 處ところ 言語 18 13 三き流 復 ではれ ٥ 喜ぶ 我能 是。 能 750 10 深" 将生。 0 1 して 速震 がなる 兆! ٠) 端に 报 44 -1-将な 0 10 MIS. 0) 來言 神道。 天 142 11 人に 糸なれ < 悪道 长言 を得4 力; 12 人后 12 是等 対は 1 17/6 1: 0) 所方 11. b 如门 T . 我' 旋流 0) 3 3 故言 往的 机 勿; الأله (= Php C 远个 勝った 7)3 % 政治 6 今点 137 炒为 長!: 此言 2) 常な 11 我们 1= 人 h す 顺: 1= 1= 15 0) 快 -信言 13 湯に 序。 12 250 ر له. -30 を得 間 厅台 者為 と受う 衆北丘 1= 是: 值' 17 為 0) 復志 0 すこ 業報 尼中等 6) 92 1113 彼記 0 0) に於て 彼" 家 t 内心 彼か んて、 6) 0) 彩。 0) 法 時 力。 日宇言 0 2 だ だ 楽し 間章 17.3 命道? 戏心 6 18 皆等 更に かっ ĮĮ. 故意 得為 足言 1= 12 中 (

る、 比 0) 压 歌ら 尼 FE コント 温岛 の者が 迦か 今日 III D 12 梨 Til S III! 所: 世 13 中国多 はる婆羅 比むし 跋: 定。 善えに 羅 6 111 温" を種う 0) 梨" 300 に生 70 此一 57 .fr. Ċ 11 彼か 1 尼。 2111. (1) 善表 是記な II. 法法 0) 6 囚える LO 3:0-~ <. 力沒 10 乃至、 以 T 0) 我が聲聞か 故意 是: 歌北丘 0) 古文章 后尼中、 跛 能

进"

山水

命を憶ふこと、最も第一たるなり」。

1 T 爾卡 HIL in o 家 0 111 11字 迦か 少 It! 集 F 諸い 1= 1= 此一 随る 4:0 0 丘〈 ir 恒 116 して T 云 一つのたる 佛にして 過点 何等 :1: , 白春 1116 ( 0) MI: L 111-家 13 て言を 1-13 mi i < 得本 正、 12 E! 3 為 亦 b 3) . 是の -復 . 肝。 解 跋陀羅 介 说 TIE < 給: ·1j3 1110 如直 迦か 1 1 家? 學 現 那 Jo 1) 0) 法 9 顺言 后。 波 11: 伽雪 Jr. ( T 婆 I 尼片 1116 -> 11 5 是 但是 3 23 U) i) 政治経 (= 200 今 計 111-1 迦" 0) 是: 1110 II. . . 0 烈り 語: 那。 佛 [ni] 老 作 東 白章 丘 L 日を 尼 1= T 暗る 14 言意 順意 3

四一

B.7

THE REAL PROPERTY.

夫

[5]

十八

渡りた 敬言 心心 t 不 T 3 h 1 處さ 動 3 であ 諸北地 起に T 73 T 見み . 大信 3 前言 を見る 压 -3. 1-食; 1-でいき 1= 渡り 0 TE5 即なな 告っ 頭と b 0 肝等毒 -げ 5 心心 共主 夫を 13 1= 1== +35 11. t 念点 彼如 0) 1 な 夫意 **向**智 0) 0: 谷门 至: 起 6 , III = 如言 C, h -とて -1-h 我なな \_ 時支 かと TES. 誰言 , 思 b かっ て 佛 1 欲き 彼の ļuļa, 1: す 3 遙にい 見み 邊元 1 \_ 邊に在 ٤ 往 T 1= , 共: 到二 心にあ 是: 0 6 3 一貧人な て、 拉击二 0 0 囚総 清や 0 誰 浄しき 1 火き 家、 11 かり 生 者。 t 1) 生 13 辟 0 9 じ カン HA 出. 支 住等 業 彼。 T U) 十岁 して 0 て、 0) 712 指掌 樹で 修り 夫を 河" 1 營5 即幸 即なり 岸。 便 台 0) 别加 5. 6 ち 下に入 変た ら 大焦 趺 0 Vasis(ha 時と 順に 1 頭言 7. に貧人 志を 頂; 社 3 調な 0 3 1= 生岩 身元 足を禮 我们 を じ、ちゃう IE ? 見一 今飢 念品 12 恨 L 火き 湯かっ

定さり 3 T 龙 たまず 見 見為 . 杖を 己言 b 執と T 即表 b ちに 7 是のかく 彼に [in] ;; 如言 30 5 0 思心 彼處 惟完 1,2 作な 1= 7 到: b -已言 我が 6 T 婚 1 辟 今、彼い 支佛 0) 0) 安坐 沙谷 111 5 神" 

與言 共 10 111-2 211 3 為公 4 3 + \_ E. 决言 して 疑 無なし -0 時 1= 彼か の人 大順恨 を生。 じっ 杖る 12 以 彼か 0) = 婆私だ

吧: 辟 支佛 7,3 打; 0 0

て言語 3 支 生 佛言 北 は共 時代支 13 THE S 打 0 75 今 に出家 ره 佛一 3 巴 9 散禁 即にも 此 b 0 汝" 語い カすが 大 彼如 德、 是於 T 0 即は 同意 0) 岸 滅: E 如言 1-6 悔 1 德 5)7 6 正 · 行言 大罪 1 12 足し 神道 生。 で修す じう 1 造っ カラ 妙言法 既言 22 江 以らて るこ 1 1= 悔 し 1 行うじ、 とやっ を生る 9 所學以是 じう 1= 仙だ人気 13 已: 勝る 大意 何等 b () 威 1= 1= 德 谷無 , 飛 有 即ないない 我" 行 h し す 1 0 今 大流 の是 何然 防茅 1= 神 神通 告げ 1= 0 渡ぎ 彼如 0) を共 罪 型 0) は、 音》 行" す 婦 -. 小 0) 因緣 即為 耐气 故意 善: 5 .-(1) 夫に自 を以為 時, 哉なが 貧る 1=

景製人 は除滅 一定し 心 れ二人、拾家 0 佛言 如言 18 き貧人の、 成就 に供養 八なら す ~ カコ h 身命 らずっ HIL 夫なの 0 田業を答め 30 仰を拾て 即ち政陀羅 75 18: 'n 标: -0 85 終は 1 時に彼か 夫に報 りて、 る者の 食 を何ぞ 迦や 13 の二人、心を齊い C 梨" 終に梵處 . 1) て是の言を作 景。 . 乃言、 比 .Fr. ( 人に に生じれる 尼 なら 慈心を成立 h il こく L وم 75 で目に b して出家 就に 汝等此 0 ME = 4 彼かの. [in] 2. 沙川か 身命 薬北 明宇 正、 海\* C. , 1. 夫に随ひ 压。 を拾り 意に於て 北京 既に出家 聖子、敢て T 礼 ひて出家 終 なり 云が。 1) し已りて、二人修 て、 0 彼如 彼如 教に たさ せ 0) 當 る 日子さ 0 に生せ を以る 告時 違る 0) 貧人に せじ。 に子て、 てい る者も のは 行 今ま 故意 辟、 15 はい 慈じ

復 序: 副。 迦" 葉! 1= 随流 して 出。 教に違っ 43 ざる なり

## 不115 目。 連門 **三因緣品第** 四十九 のたち

毗沙門に 亘富。 0) 大婆羅 O) 婆 5.字言 0) 維, 如言 3 111 5 PI S < 12 ill ? 1= 0 陀: して、 1 名言 名言 ※落 1) 11 T T 一種の (= 植花 植艺 那 王含城や 旗 3 遊多( の異る無い 11153 那 (時)に財典と名く んだいかに がを 去さ し る遠に 音至至 彼かの カン Ł 人、共 婆羅 6 10 ずして 2 の第三子 順門、八子 -打为 20 b て、 を具有 村意 彼 4 彼 行药 0 の婆羅 村芸 () すっ 住活在 共の第一 門を 羅ら 純ゆ SE 15 と名言 甚大巨富 子は、 0 又 彼か 名けて 7 lilli L 多く資財 (1) 打 村等 1) 0) て脱 115 優婆低 0 -

名言 定 2 1) 1) 10 -3 闡 T 0 13 、第八は名 蘇門 定 ひ、 )學: inl., 爾迦と 训 僧紙師、 63 5 0 第四 0 けて 第六は、 5 子 -5. 復為 12 蘇達合那 是 言はく の女な 名為 名言 17 17 T T . とい 閣湾 美叉! 彼かの = 彼か **前** 波は 加] 4. 0) 婆羅 陶能? 是を八子 迦沙 明ち 婆-3 拔片 [11] 闇い 多と 03 ひ、 910 七子有 道法 道 と名等 10 第二七 U -中等 は名 に於て 0 洪 h 復二一 1 (1) 所謂 第二 1) 五子 7 出家修道 女有 高いない 6 はん 第 陳見 0 0

名言け

T

厚と

7

共言

0)

第二は名は

1)

3

蘇

無達摩

E

13

0

第三は

行

--優波

達灣

13

U

洪芒

の第二

け

-

波波離故多

とい

ひ、

是を七子と名く」。--

其の優波抵沙摩那婆は、

兄弟の内にて

、最も大に處

3

17

坂.

沙心 10

٤

15

ひ、第五

は名け

T

優う

波ば

沙

٤

5

73

0 15

第六は名けて

颉;

四19

拔片

3

1.

1 第に

は名

1)

Cunda T Patieva ウバチッシャ

沙やと

1,

15

8

洪

(1)

第二子

は、

名言

け

T

大馬

3

13

7

は、名

1)

- 四四 [111] Sudarsana スダルシャナ Kaund nya カウンデイニヤ
- 五 Sudharma Dharma
- 王云 ウバマルマ Upadharma

0) して 0 1 巧なに 所: 能 能上 الالا 1 336 元 尼港 0 亦言 Ti.a 知识 明多 には 人に 書 1= 於に 婆等 0 13 聴い 解 Th IIL L 釋等 11:3 Aug to 祖臣: 15 1º 12 -方公が المن していっと T 其 113 0) 院で 别公 名言 いいる 13:3 ない 世 ない 線る 2 利抗な 是" 能 T 心に在 1110 程で 智小 成中 就是 6) -宿湯 +11-3 蓝 0) THE 215 能 能の

具に 那些 成で 婆 就ら し、 水流 作性表演 善 能上 1 共产 大说 大い 心質 夫! 0 市公 相等 1=3 1= 脱き うをたっ -5 沿ね 0 悪じ 想の 12:00 A CAR 1163 111-4 111.0

用字言

月 主

0)

0

1=

10

13

朋長と

2

.

世中

先が

11:3

を作

8

して 過 正 版 间的 去 学执艺 15 1= 地に 於て -T W.S 0 -沿っ 至り 理点 111:20 1h -硫色 精や < 諸佛 唯意 劳力之 L 1200 生在 て、 樂 1= JA". 值(s . b 能 2 1 -< 食; 順; 明: 活な 1-**法**: 善根。 似 10 -悪なみ 巧 是" 3 70 , 部门 Fall 5 沙 家行成 心思 3 211 1) 惟。 0 宋! からじゅ 加 L 1/1 T 惱 11 IIV. 11 治院 No. 加氏 就? 11:1 الماتاء に、明から 11 柯塚 巧: T

> 儿 文字介 鶏・ボ・す。 但。 滩\* 120 (Kuittubha) (Nirghania) 等 11 11 13-

-1:0 0) 父母、 王からしゃ 150 5 大花 是の 家業 力度に 0)3 大馬 . 12 投る 常り 1:0 1 1:3 彼か 3 記さ 0 北京なことこと 村智 7/2 5 1-低 して 1) -1117 (F.5 0 18 6 一ち - 5 大荒宿 学是 10 113 所ない 他為 6 小小 -拘飾が 方でない フケな 4: 造す 17:3 智言 他 4) 8) がらい 0 彼か 13 0 0 りん 内东 13 ME" いちし 沙や Jul ? 相常 天八 FE 5

何を

0)

田宇芸

童子

-

<

3

0

門た居

0) 0) ボる 沙中 電子できる にし 所と والم T 共 -[1]3 異い 1= 115 那是另 しまるん かった b 北海 0 彼か 時 に彼か 1153 婆羅 0) 二人 [11] 6 71.75 便 -j.i 能 を作 相為 で愛念して 他生 1-なき して 6 乃意 常ね 当狗 1= 歌為 情能り 3 12 便治 少节 和り 相等 面以 前以 12 J's 1発さ 谷子 色に ナ 端だり 0 共产

73 4.00 1 行 集

L 少時の 别答 1= ち、大に愁俗を生する彼等は、 往等にいる 千生の中より、愛戀相納せるなり。

て言い 1

是なが変 の因果相重智し、二心展轉し き等 U) 愛心 を以外 てい 故意 政に、循ほ連花の水に、 水に生在するが如う かつ

度追城が 1 少時を経て と拘離多と、 和見ざ 彼" 21 15 二は逃丘 腹中類院 1= 相爱敬

して自ら懊悩する

一六

而して相有

## 舎利目連因縁品第四十九の下

ず常 是 彼" 班。 0) 北北 何為 0) HIL 時 處 亦為 大流 0 惟? 三部の 何名 100 a 0 明寺 我们 Him 113 30 閉: に乗 打为 前し 作 1= 大意 60 派 等 王らら 今は b 雕り 泉。 6 王含城。 祇\* 心に 3 1 32 洪 7 洪 大流 彼小 で、 八方 聚為 名言 域。 0 0 0) 原為 渠: 會 行: 0)5 和氏が 即力。 関係り 域; 那: j 7 0 12 内性り 亦此富羅等 復為 を決さ 設さ 9 即意 羅 , h 源 祇等 17 to 11 來 何意 3 時; が 大倉 能災 智的 に無法 る遠か 村元 6 流飞" 0 山 院: -7,2 100 11 にろ mil .. 1 事 S 去さ 0) 6 應 干數、 と名言 形岩 彼 mil » 6 h 處に往話す 1= ずし () 信言 を刻き 元: 拘く 會為 阿加 視看せ 階が 無ちの 0 () C 1.0 是での 9 76 ्रीमा के 削み と名う 彼に 張さい 少少 h. 百分 一言其 16. と欲い 干数% 如豆 h し。 山雪有 から 四日 / を法さ 心に 8 < 為 h 彼の --6 乃至。心に腰雕を生 --乃ないと 2 0 1) 視点 11: = 山言 1 1 0 時に優い 如言 故宫 一位では 李 (1) KE 王金城 10 すべ 底" 随" 1/3lilij -般意 加色 nul . 医波低 0) 加克 渠 其 人民有 随り 111% nul ; と名け 0 0); 沙童工 若し彼に は 1= 拘飾り 一等 < 3 せんし シュ 6 0 りに 子、四象車 多電 人民、皆思 節ぎ -是" 种心 にに 亦言 0 して、 の加え 至に 1114 其の 和。 常品 F15 7 10 0 < ば、 乗り て 出 會を 時に低い 象: 毗富 に悪の 亦為 C 何 老 U) 我是 を設 30 維的 設ち 常品 背に乗 是の () 所謂象馬 る英し。 に一時 沙童子、 < 那羅。 山龙 け、 0 にも、 して必ら 共生 7 施世

利

B

連

因

恭

DI DI

给

四

-1-

九

OF

T 至出 電き 0) 视系统 前二 27-16 部に 人后 沙 為二 故。 患に 6 130 凯? 7 0 或 133 舞: 13 33) 0 拘" 迦" J. 1)

0

(1)

1

0

我老 h 即 (1) 時 能等 0) 時; 度け 力は 八 1= 安徐 福言 是 彼か 樂 は、一も在 1-那 Tillia 0 彼如 Dul =. U) 定 3 0) 念を 會時 定。 として TIT. 庭: はとう (1) U) 伎を以て 1-3 \_ E 1 非: 何 ブック 人名 於にて 作 -مريد HIL 0 3 7 !! 起作 3 惟 3 0 1 1= 0 MI. 1-0 ち (1) 30 00 樂を受け 高等 容易 0 と無な 時為 -此三 部は 是物の いより に優り 0) た変く。 < け 11:0 11: 會處 沙低い 如言 THE h 13 樂を作 き大 能 て放逸なり。 -香り 0 (3 ie 沙。 1 市奇未 彼かの) 人是心 離出 张 h 是 大衆を観己と 17 れて し、或はい から 小曾有 人 0) 110 楽想を 至い 念品 图言 是等 77 空間 を作べ 1) U) 5 已是 0) 0 生がり 如き病垢 0 林光 --b b 25 今は 名高のか 時を 1 0 に至り、一樹下 この 是等の 或はない 乃至、技藝の 即に 放逸自恣、 人元 如] は、 知:= 座。 民众 元に外に 77 作" 3 40 安陽有 . 念 性 0 120 経り 10 を 乃ち能 了為 和, に詣 生じら 作二 達為 -1-受樂才 是一 じて、 1000 -13-1 (三) 0) b ざる < と無なく、 時。 此 湖. 百年n 恨快とし 欣慕 7 1 定等 0 を見、 1000 し、歌の 苦惱 を過 、是の如 沙低! を生 あるもろ (ノ) EE! の中、諸の 3 ですっ 沙言 T 百. (= 音んがく 立于 坐し 之を見己 省。 き死い ば、 , 便能 を作な 碳 2 0) 彼 是於 穢 は 勝ら し、治る 0) U) (11) () 大家 如是 [7] 何のち 北 3

不言 即自命 大笑 -彼 是 (1) 0) 行 念を作 712 1/17 见 1: E! 6 人にあ 是: 0 0) 大愛苦を生じ、 念を作 b 度り 弄多 72 今 以為 食樂を生 0) JE: 被多 大心 せすっ 来も 大党 な言語 便 百年を已ら 坐さ む らり起 0 ば 時き \* > 1= 颌 物《 , 胸É? Hi 優波低沙童子 鬼! 30 to 門言 が変えて、 更多 行为 200 0) を覚 大:: 学につ

0

惟常 T す 0 かは 林樹 る 即是 7)3 ·到 ... 0 4 1= 10 次ないいよ 彼: 在5 にこ 1) -三七い 安かんど 6 災怕不祥 -0 自言してい して 優5 渡に 思したのか U) 沙道 情奏苦事無 13 于、个、 共の心 (、一次、个、 樂行 発えず 何等 得 1= 8 何だの 11:5 諸根法 :-c 旅? درد 別公 12 即? 即は得を説 -北京 200 其 [/[] 0) 思。 心流 向等 惟る きていは 念定 宛る は すい て、 此: を見る 活る 0) 處と 1 優 順: 後波低い 瞻光 沙や 黄 獨生思 見み 巴語 h

鼓 悪いい 0) 音がたじゃ 05 男女歌 はない の) 9

7

12

3

40

應 1= 是の 妙音点 183 驰 < 10 何答 () 放為 1-地でか 生品 47.5 300 0

9 9 此: il 0) 是 時等 0) .. 應 樂 1-をかん 歌台 受人 点分 7 13 15 助等; 1 心に 爱。 P)音音 13 間哭を 1150 ( を得る 作等 す - (" 13 2,0 勿言 L 11 C

但是 是 0) 音ないかう 7 たた 0) H 次に 11:2 - -加言 きん 驰 17

此二 0) 何是 は 天 0) 何 0) 如言 何等 0) 松 1-7)3 情 欣 15 5. 13 : 3

即意 阿子 福河 0 種。 を説と 日子さ 和 233 優多 0) 波低い 沙 からり 沙童子 13 < T 野やか 0 派。 物能がた • 大喜樂 WE ! -1-0 1= 条を受く 小小 - 7 13 語なる 1 • II. 年のじる。 親友 4:0 . 0) TE: 是言 10 U) 35 加言 917 0) 11 Je! 何名 10 1 9) 2 115 無空 3 見る 11 るや h

0) 久固 食んない でいい 0) 境制 - 4-9 思作 U) 境 With はう は何だ 数さ 3. 70 能あ 7:3 13 練りむし 0

金科目

連

[1.]

京芸

17

1/3

1:47

-1-

ナレ

0)

で生まれ、花巻い心 

100 からかして地形 にはいい 行うとのこのいと 2.

我个心 内に一切なる し、これしちうはなは、そうちゃう

たんにんしゆっきんなられた 、大 から () 記れる いいけに民意をえた はい如うは、 は心臓しむ心のみ。

UI いるの地元 **拘崖多流子** はよしい 、後、後後低沙南子に自 121 がは、 ~。 是の故に我應に法行を修すべしっ しては 江 , 「優波低沙、我

心念点、 特別 亦、復、是の じてするものは、受害も亦復 言のないと説きて言にく、 俊同じくすっとは、

智が D 礼 歌する所 今我の も亦汝に同 6

练り 次が U, 您是心 汝二 と共に死すべし、 りら が所え 我が意と亦當に同るべし。 汝に離れて生く 3 を飲むず

して 便 11/2 () 低 U) 防守者 沙電子、拘離多電子に限じて、是の -係を求む 物雕多選子、彼い つべし」。時に拘離多重子、便力優沒低沙重子に報じて、是の如き言を作す、一致の意 優地低沙道子 12 如き言を作す、『知友、若し然らば、今、 ひて言さく、可投等は今、 何の所作 をかっ 我等。 次はんしつ 随當に出家 時

[ , ] Ţ 工 15 15-H 1 16 11 35

- L. 小良同 見せ 1 5 mg 法心 者所真实、 2 16 1.1 将、 个我小

合利日 連門林品第 14 十九九 4 , 1 ず、

は今、 生。 15 せたう 15 h 3 -0 7)5 我能等。 人にに 加言 時に優性低 mik . 今、宜しく 知 せら 亦たたかの 沙市子 300 高すっ 若し家 父母 狗<sup>(</sup> 12 優波低沙よ、 1= 3: して許 3 道言 ~ L に告げ さいか 我等 時に近 ば、 かはかい 7 ill. 2)3 -1-1 我等 0 ; -. (E) 治家し、 汝气 10 で度せん 梁: 拘監 多 より還りて家中に至 Ü 宜る 恐等 , 應當 ( 此言 は彼の父母 1-時 1) のを知り 上書 b 3 T 出言 , 13 留 家的 を求索 投!

低い 戸門や 福等 家的 為世 0) 世 して、 水 加言 を生く ん h 道 乃言 と欲き 5 道: 0) C: 子 4 -6 日李 \$ h 切: 1-1 'n 優, ili n 告げ と欲 0 とからむ 沙低い 乃至、 資: 唯言 1-10 次に樂見 7 5.0 生; -ME 200 13 沙 誰言を以為 宣子、 絕合命 我!! < 3 13 of cop 1 終了 13 マーカー 何急 池: 1 何· 此 e ? 父" 3 T 元 1000 心行。 か。 主.: し給 0) , 01 事無し 用字字 相" U) 所に記 和問題 上海: **胸** : 3 () 投票。 便 7 3 と波低沙 اسا 73 7,3 3 3 Nf" でない , 10 1) 是等の 3 今日、電子 の時父母、 能 7, せか 是言 電 创造 ( 自 如這 子、 さず 被能 して ( , 1= 加丁 13 行。 -既に許を深ら 後言 别: ( 一位 私に共に評論 , 泥门 II. 1) 11:3 الله ع. و 童( 1 12 や我に , 乃至三清す 1' を投等愛念す 海に t に父母、共 汝を信. 现代存款 水。 3 战父母、我、今· すらく、一个、家内、 3 する を以為 る 10 未! 更力 るに、 750 だ一行言 に不言しと 1 亦為 · 时间 111 3 途? T 足に一日の 将る #F- 2 1 勤 意に、樂 相 計 見り見ざ 1-45 -す. 我を捨 九次 l) 15 て、 - 5. 誰能 是於 0 10 - 5 礼 即是 きょう 我! ば、 から -カン h 0 如三 て、 で出 食 1 [11] -1-

而: 時; (1) 報は 及当び 諸知蔵、各共に集會 父母, に自 していはく -した。 理者 汝等

活品 る 次.2 11/2 を行す 但是 ()() 汝をし . . 松上 政 T りんろや 前 1º 1-111 命等的 351 1 11:5 企 を収ら 11: -13--4 ば、 1 し 汝等何 1, 其の 13 勿言 13 = 見べぎ んの し流家 13 750 级! ~ HE U) 10 道: 時 ---Q /<u>,</u>) 主子の 岩。 な。 他 1; 泛: (1) では、いいは、 17 1 读言 5.14 (1) -- <del>, -</del> . 月に? 11: 1. 15 £ ... 道, 110 134. 1, " 如此 情言 J.A. にいた

3 を欲い n5: PICA-Mil ! 4 1. 岩が は近年 多流 - j-少らくい いし給へい 0 训品 見れ 父二 11):0 是: il. ば、大変 HILL. 部 Ò 15/10 · 3. 113 変感を生す 0) 1 父母に 7 はく・ 、唯一息有 のほに拘飾 z . NE 1 1 ; IN TO 多流行 7 (1) JX 父母、我、个等 J رن 之を受す 13 , -, -11: AL O ·徐 [][][] 100 100 0 ) Et (Salijaya, 家司 -11-くいると 10

-11-

h

に放 父母" 所旨 H '东' 内部 11:3 113. に於て るに 1 連古 0 光に 3 変がら 70 111 13 1) 勿言 • 20 一汝等家內 0 特悉く命 (1) 大品 に從へ 小言 利: 选" Eo -j-時; に彼れ (1) 逃 vaira(Ipu.ra)

六自

外道の一

等 (1) に製造 便 11/5 ES 介。 沙江 .,, 1,611 116 3 1,11 (を剃 大法规。 () ilia 電子、 () () 1 8 及 拘牒多 一外道。 75 1113 小何、 でいる。 童 **特集**。 11" 多宝子、 -1.0 6 • 12 ji ja 说: 11:0 外 1 海维· しず 波安間~ ていい 未实 道方 3000 0 117 間: はく、一次の意樂 所とう 依さ 次: 别。 と名言 得 る行う 出家 U 1 i, 住等 して すっ に随 して 何いに 1115 ひ、 彼如 を學な 法 0) 情! i, 城 3: h に作 U 所作 時:彼 1 1) ·知 1= 11. 任法 の二人、な行徒 11 3 . . 71 作品行 彼" 1)

0 < ["] -10 三電子、 1111 Wit. 羅5 思智(後といふ)の EE! 是を聞きしり の子、 遂に二人に向 七日七夜にして、 ひ、己が道得 ·种·种。 <

利"

知ち

足

智慧深

道

3 1 7

0

洪

07

拉

機が

非思禪定を說

含 H 孙 [1] 1111 113 -1-九 0)

L だ安勢 為た 得太 Ut: 達ち 10 3 50 25 - 9 .. 新。 門法 1= T 用序言 用字言 一次なん 182 3 に彼か 防事 图: 1= 我们 得人 刑; 6 指く 用方言 胜 波片 -3. 彼か 0) 贈り 二人に 雕婆 違る 0 0) 道等 1-3,1: を説 彼か 一人に 時 4 沙江 30 1= 0) KIP Lafe 5 - 15 優5 足がく 5 迦如 < 婆 是ねに 人に を得さ か。 波片 0) U) 開る 法是 低 加言 迦言 はは、 然かり 通流流 100 同意 3 100 電 童子 -C こんし 1 と雖も、 究等 心かなら 第 ( 心る 已多 3 信5 して 波は 相ない -にはない 6 波は 路悟 時任り . T 11EC 此二 温く 婆 大览 8 沙中 1 1 際為 がたら 波は 0) J. " 沙江 画池(いいいの 制能り lilli L in 10 12 T 場にり 第三 を 主心 波は 淡江 -別や الح 領急 --) 開幕 で我等二人、 亦 沙川为。 -13-すら 童子 外四 酮· 1 -4. 3 75% 復言 0 道方 物 0) 12 時 狗( 0) 告づげ 離り 全さった 特性り 所き 3: かに於て 若し 彼 世かれ 3,7: 之だ T 1 告げ 汝應に )復更 此常 13 频波 薬 0) 1 元に是 拾や 如是 Tio 目。 我!! 百人 1 13 大学 10-8 但5 0) 0) 1 存場 Mi L 更 波 発言と 低 よ 1= --餘: 更き 1000 6 沙中 勝さ 内京 1: 0) 1= 60 1:0 被: 教5 别等 道: 心心 il 授ゆ T 10 Bili L ٤. 定き 所言 於為 10 拘: 0 我能 0)0 水色 Hilli C む 等 3: 如意 3 む 1 3 < ~

沙岩 题 6 [月] 1) T 十二二 那な 1110 他# 0) 衆生を 変なける 化时 已海 1) b 干りらしゃ 地で 迦ふ 間気 距后 竹艺 園え 0 内言 五 四

0

6

0

<

11 =

諸師

1

復:

373

ii.

12

<

明

五.

[[1]] 3,

Will.

波

The P

观E F

301

- 115

1) 从期

11.3

1134

0

可是

Upasena Terrera Asvajit

0

1= 何さ 住等 11 (1) 時是 人には 治計 7,2 15 一長老此 持 大災比 丘衆 -干的 丘行 一千人 你是 城中 1) 1= 5 1 人と供い 人小 2 優婆 1) . 30 共きの 101: 那生 北北 悉, 城や 1 中に於て 名言 Q 成る Jie! (後) D 70 かし 潮 第 15: 1) 8 6= 諸皇 食品 拾。 を乞 家的 II. 1115 元 1月5 家 4 报为 2 Tip! 多と 75 in Da h 115 而 13 Illj L b 0 是初 是かる 引持し 0) 如 3)7

2 5,5 進ん 止 1,2 1: 方言 有 17 からは h 伽雪 烈力 及等 坂と CK 1= Hh 人い 整僧 6 T を著し、 食 な 0 を厳持 0) 城や けらちちう たな 一と、門 一次し ( 3.1= 北 10 巧言 12: ذ 威る 沙 攝 後等 库等 序

安心して外を見、諸法を思惟し、正念して直行する

金 所 您 1: 1200 17 0) 能等 向意 時 提等 733 波: 低。 序; 3 2 () () 巧 修波低 序とし 時; 11.5 計画な 3 沙二 -安气 波。 3 る 0) 諸根え 文心 を以らて 王告合。 離沒間. 0 (成为 ~ 度波低い 今まこ L 沙 L T 間と 沙海 1 -大心 -語記 進 城の一 迦" (i) 故a 沙童子、彼の長者阿温 0) 掛きし、 是 大德 婆閣 0 10 復 1-念を作 迦 方; 切い 進止恒に静定し、笑を含み 夫され 是一の 諸法 應意 即ち是 人是人 に一数。 6 念を作 法馬 70 - 3 已自り、 70 思心 信う 口に見 求 例" 惟る 1= 0) 梨及 念を作す、 す、 L 8 在あ 共 波山 h 3 の優波低沙波離婆閣迦、 正念 25 出。 る所の者 15 1 岩 M. S 出業僧 L は、 1 似多比丘 往。 もて直行すっ 應ま 我常 一世別 きて問 を著し、 -我慢を拾 に彼に計 各部 U) 美言 の有物 -13 王? 洪言 二合城, 10 んこと、今は其 6 為為 食器 にい 出於 10 部でうろん 0 b 2 す に諸人、 に於て べし。 1 を競技し、 90 -諸道 即ち後に隨 実施に 維 il 心さ 宜る 0 الآءً، 必ない 漢、一切の聖人、 此三 次: L めの時に 疑を問 1 て個 第に食を乞ふを見 の個性 悉く皆齊整し 程種の子なら 應き ひて行き、去る所 心說 を記と に強逐して、 非ずっ -51 きて 1) 15 る L 所。以為 及び が故に、 ん 巧に流根 13 阿 何かのか 成道 何点 0) 時 70

婆阁。 慰る 喩し、 () 時 即在 共 に談説 mj 5 大流 温し 德 波片 117-10 し已りて、却いて一面に住 [11] 30 派"多 湿、 波 路 16:0 氏 心 多:: 王含力 比。 压 0) 所に 城で より 部门 しぬ b , 食 0 到温 か 艺 時 6 に優波低 已な 71 已をはり h T 彼 食き 沙心 0) 波雕" 長ち で持ち 老 婆 [m] 1 園で 湿っ 城る 迦, 波峰 10 1113 大德 派· ージ 多1. 0 此 [Inf 時等 丘、 湯っ 1. 優5 验 7 流氏" 共 波性 多比丘 低 沙し 波は 對に 1-1-1-

0

弟子 して言はく 長ち な 老阿温波 b 丽音 、一仁者、汝はこれ正師 の時、優波低沙波離婆園 節祇多、優波低沙波雕婆闍迦に告げ か、大徳阿温波踰祇多比丘 b ゆや、他のな から ていい 第合 13 Fi る 别言 ~ に問ひ た大師 と為 所有り、我は すや。 て は 是の 1 語を説き 大德、 te 除館の整問 汝の 已往

これ 話だった 誰だ 1 依当 よりて出る 家 せる。誰の 法行をか 樂むこ

多に白ま 術。 く、同語 沙点 h 0 門為 亦汝に勝る 彼に依りて出家し、彼の法を意樂するなり、間の 73 0) 時 b .\_\_ はない て言 世尊、 135 るるや」。術の時、長老阿温波踰紙多、即ち傷を説 仁治 是: -初语 名號を作す。所の時、阿温波監職多大徳比丘、優波低 めて正覚を成じ給ふ 一善い哉、仁者、彼の汝の大師は、顔容 大沙門行り、これ釋種の子なり 時に 諸人輩、皆悉く佛 程迦種類 時、優波低 U) 端正、汝より きていはく に於て、出 沙波雕婆闍迦、復、 を號し、大沙門と為し、「 家品 沙波離婆闍迦に告げ 膨 せ 5000 1) 0 彼常 や不や。 大德阿阿 14 9 AL. 所言 温い 我が で言 12 の徳 Mi: 献 前可力

須は開か に對し、牛蹄を大海に比し、

蛟! を金 定に述言 る如言 、我と彼とも 亦然

假使 から 間に 13 彼岸 に度し、 諸:地 で成就 するも 9 領ほ弟

0 過に於ては は敷電 ぬに入ら す、佛言 -111-12 介言 とは成 德 别言 15

0) カジ filli ' 111-1 の法律 に於て 明了に、無礙智を得たまふ。 は一切の

4

法に於て、 仁治 汝\*\* いが 師\*\* 15. は何等 作成成し 0) 法を説き、何等の事を論する 3. 56 7 . ]] 侧壳 の時、優改低沙皮陰陽間 7) . M. 115 を記さて言はく 大独阿温度的 多に自して言はく、

『我は斯の威廉を見て、身心甚だ寂 定なる。

是の故に我が疑例を、順はくは為めに是の事を説ける

汝今境俗する莫かれ、我心に疑糊を懷く。

汝の師は何の法をか説く。願はくは為めにとを解説せよっ

報じて言はく『我が師は、廿薫種の大姓にして、是の婆羅門を見て、恭敬して是の問を起すや、

一切智晓るる無し、これ我が無上師なり」

温い 泛 9 **資** 15. U) 加加 明等 多に自 少聞 大信 なり。 して言い 阿温波頭 豊に能く廣説せん。 13 成多、 ( -善い哉、大徳、要略して之を説け。 優波低沙に 今當に汝の為めに之を略言せんのみ 告げて言はく こに者、我生 我が今の如きは多語を好きする n て年幼く、 明章 の時、優波低 法を學ぶ いこと初達 沙、 [[1]]

して個を説きて言はく、

の時、 机制 唯 大徳阿温波蹌戦多、優波低沙に告げて 兵理を収る、 名と句とを好 きるすっ 智者を 言はく、『仁者、我が彼の大師は、内縁の法を説き、 は質彩を受す 0 1-依当 1) 我修行 157

葉質 脱岩 0) 11111 13 沙 沙 は内で 前次 復言 0 6 投かが 4:6 别二 Mi L 1= 1 说 -仍了 < 法是 0 4) は因況 -一是の 是の如う W. 13 3 Z. の法法 识的 何些 3 を説と 13 是常 2. 1= 仁と JAG 2 间等 我" 顺色》 的一 Hili 13 是 0) 是ない 沙 (11) 如言 1 23 說 (1) 説さ ti 35 作品 25. 古の 训动

歌》 師· 解" 0) 時 又能 便的 近低沙 t 彼。 波~ NE " Talk 11 及ご 婆 富。 文字 迦。 13 を振り , によ 海さく () 文字 T 0 - 7 2 法法 是 0 たは何ぞ多! 達。 0) 加豆 3 時 被當 に彼い 2 生と、 大.. 德阿 沙。 1115 湿 0) 波。 132 12 服長。 是於 3 0) 此 如言 压 は、能く - 0

==. 諸法法 13 因: より生じ、 彼の法は囚 に随 7 int's -5 0

1

<

1:

6

0

カン

3

んや。

(原

次)是

16

因: 記 -1 は 即ち 道台 15 () 0 大師 (2) 11 是們 0) 加 L

( 明字言 1 -優 法是 沙低 泙. 沙 を得 波-周维" 谈 14 過 行" 0) 0) 洪 柳直 に、特別 き法行を 相: 混点. i. 得! -1-12 如厅 0) 時 1 -混: 即ち是の 知. FF: 場に に於て遠塵離 浒. 弦 楽有 垢、 諸煩惱 18

黑高 M. 1= を決 彼か 0) 是《 1 2 E 能力 0) -非二 沙 世世 1起か 10 3 に於て 心方 视台 3: h.L . 1 特色とこと 染色を受い 遠江 浙江 にはか で得己 院! 17 坑 55 30 から 1) 乃至、 如言 L Ilu 1 法 , 是? 如り 1,0 W. 13. に視ら 加 已言 九11ち 是世 1, -7 浙法! 13 加 時を記した < に入 るい 是 1) 沒 低 已是 彼如 - -11 沙 U) 1 便 波· にはなり 沙低: : No. 注: 0) 13 沙。 [2] 波雕" 度 迦 已! 淡 此二 る 閣 0) , 1) 行 沙川" と無い 復 を親な 如旨

1) 1: 是 加 即為 七, 個を説 法 行 373 我な 1 得 13 如言も

0)

温の

没有

して

0

111:20

世る

师二

を得さ

-

他

0

数に随い

はずして

0

<u>"</u>

11:10

に能

<

如意

來

0

を

法是

0)

舍 300 利 [] 54 [1] 禁 品館 Ini 0) -1-九 7 所ら のは、敷助那 山。 こも、 だけ当 で此: 法門 を得る うり

-11-11-1 る 1) -15 ., () 道を得り 大: 肌! 計 []-寒风边、夜音 - ;-. 别品 にには、 د ،د 21. E L -1: で、 100 处理。 砂道を得たる。 1) U) 時に侵送低沙波雕婆閣 3 11:12 低 し、大徳 拘: 注" 沙波 10 沙沙湾 11.4 皮膚光澤に、 119 10 拘滥多。 沙(从) 婆刚 LA " [all di 婆 1 [1] III. 117 fi.f **淡路武多** 1 The state of the s 0) 光 巡" W; 彼… 即行 根語 己に諸 ों। 5 l' 日日 所: 1: 大沙門は、 後波(氏) 拘? 7 彼為 るを見、 1-(= に報う 向部 HII! 海: 12/0 3.1. 1 % 1/2 U 少波離波間に 沙. 95 見。 波雕婆閣 て言い 见证 压 到 () 何等 c .--巴 信息 () はく、 汝等 巴! 1= 1= 5) 洲 Mi. で自治 13 过100 が記し 迎、拘離多波雕婆開迦に向 では、東 11 「仁者 报: は彼 して を得、 周日 る 日本 露 30 てはは 9 0) 1 11 2) く、に者に 己に 拘( 是ない 何等 大.. 1. 自生 沙上 10 哲を を位 如き中がない。 く、一我已に甘露 111 0 0) って近起ち、 设证 法 0) Part . 成し、煩る甘 逊. 15 1000 遊問 所 710 渡纸 に於三 pi i ひ、例を説 il.i せる 沙. は、流 体 流 祖 0) 医侧突周 版法に 汝、今、云何 遗所: 1: [11] () 3 14 40 得たる 70 , · 值: 波。 76 1, 0 辿

一番法は因より生じ、彼の法は因に随ひて滅す。

四線の減するは即ち道なり。大師の説は是の如し!

法 0) 11 ill; , 拘 黑 3: 少 改 解 遊 を追離せ U) 行法 1 , a 70 北京 から 是 染色を受けるき如 村15 保で 10 得人 1111 如い質っ 3 出言 1i) 0 即にお ( 加 り是の處 乃至如實 () 如気の に能 に能 於いて < 、親知し已の、例を説きて言 離垢し、 三、 - \ 出版なったう 作. 红. 10 売行 1

離多 如言 33 行法 偈′ 我们 0) 今得 3 > 3 所の 加克 败。 班 朋落 1110 他 未: 1-0 何て此 0) 法 is

沙 なはず 家る 復為 遇多 ひし 四頭を以続 カネ 故意 --面に汗 便 泡油 低 沙。 沙川 光泽が 渡り迦か に告げ て言

汝言 からち 是の 法是 10 前 説さ -7 13 درد 130 LO て浄泉 を得れ 6

1)

Fff-我们 波峰 0) 1 低 厅子 الله الله 丽元 1-3 T 130 11/2 0) 报 高田 か 波法 時 1) 度し、出家を得 雕り 大意 3 法 婆閣。 沙。 15 治べ 1 m & 7332 高能" 信息 河" 0) 15 何を以 E ! 所ない 1 -5 優性に 市门 0 にたり 到公 3: 領にらか 7 1 1-23 U) 3 沙方 (元) (元) < 12 妆? 11: 波離り Cir 1) 1.7 た。行 て 波 1: 彼には 間に 图。 告计 11 1 1 沙门。 を行う 彼に 知 我等 < 1: · , 9 11: -5.5 -;-111 1-17 仁ない べし 於江 て言い - 3 6 -别計 0 11 ナこ 彼かの 我等 岩市 3 3 < し彼か 0 1 20 13 例: 10 ---利力 今日言 遊は -111-11 头 小人 mla. 42 を作 -北なな 13 思見 0 復 -17-し、 仁者、速 - ) 10 1+" 失 五克 11. 先り 投が 音 -11 我是 735 我かか で行べ 0 に往う述 教: 亦具 作! É 族徒 邊心 --10 行に行 1 b 應ま 黨方 1=0. 大" 13 往中 重思 本意 丽音 9 713 我们等 Illij -U) 有为 明さ 1= 图。 宜言 1) 依 J 加克

時 13 到 爾等 1) 日常 删 0) 0) 图. 6 肝等等 善 7 III's 9 10 过二 白 波 して言 低 77 淡: 图言 13-沙言 迦 波 in -< はか 投票 (是) 婆園。 -是於 善善 沙低い は去さ 0) 迦 加言 4 沙沙 1 1 1 はなか h < 1 T 領部 拘"離" 仁さんしゃ 大沙 -- 13 寒間: 3: III) 沙 陰 龍 婆 閣 迦等に告 医性 我等 ["]J-世倉 低于 11 15. 10 逝" 17 大思沙。 渡い 0) と共 T 所為 110 1== 1/2 = 1-12 至; 18 0 佛艺世生 彼の 边\* > -14 「仁者、彼 介 な行を行せん , 師 0 復言 (II) 所に [3] . 波: 107: 主 12 江 () 能婆問 波: たけるう と欲 没处 政策 寸 迦" [4] 行 32 迦。 0 せから 7,3 师学 我们 in 1= 10 1= :-告 设言 3 往背が げ 等 欲 图 T --加。 共

٤,

合

利

L

14

[1]

\$7

Di Di

19

[it]

--

14

6)

(1) 127 积 1 IN P HE: 1 Mis. 21 700 Mj < 100 0.7 温い 败门 30 1:1: f) (i 11:12 湯からつべん 1 155 7 . W h 後に 60 4 1 . 3 3 (Lp) W C 1 100 是:0) 115 大沙 到你 はは 6 2 III. 1 [11] 9 心上 1126 1110 US 通过 11120 V 3 したいな 1 E: 110 W C b 11150 Ú 1 . W: 即是 **建** MX : 1-90 1/2/2 刑力 此 الله 10 唐 Ala. 8 152 に続て、 1.62 1:0 10 せんことを 1) 2 Uil P . , Ò 他也 1 1 3 11 見れ MI 1= 1:1: . . . U) 1= . MI 3 The Party of the P 11 () MES. 7 45% 火.. 上 13 IL: 10 是二 1 [11] (1) U) 非 Will Control 13, all ! 13 . . 3 450 1. 055 -- 1-1 泛 21 177 46" 15 Ung to 1): 120

17:55 17:55 侧言 12:3 TE 00 大品 人员 Mt<sup>a</sup> W. At. (1) 投れを持 いいいいで 11/3 30: D VI 能あた 小さけ A.F. 3 ひて は -35.72 HE 多を 1 1:6 2015 -5-にさんい はち 1 1 1 夜に、一切の 71.3 1 1 TE: 11 -183 13 明為 に 1 12 此 祖言 亦: 胜江 (1) 意 是 進波 -ME 1:0 大花 汝常 71 15 b 3 [4] 思な いったかっ 人是 0 iling, 投作多 This b 4/1 115 3 を作べ 11 5 道信 . 1 =1:3 0) 6 11: () つろだい THE STATE OF THE S MY Win. W.5 已意 01 対なな 1.1 11150 > i) 受勢し 70 11 凡に 泛江 T 別らて 即是 1 る所生 701 1 1:5 11:3 渡しか 便な 12 是三 7 11:35 Up . 0): 一流を直面 改多 りたか 0) -3-法 7. 念なな作 12 z l 11 to 0 8 10 此点 = 即ち足 1 大に変情 1.10 T 我! 华 拉 - 2 行》 ž, 復業 100 0 TE STATE 地震に 亦當 0) 呪。 200 是次の 行うつ 11/1: 5 を作作 (= (1) 他也 あかっき 等の 11. 12 加至 かり 即意 13 ME 115 个主 日本は , 修造 1113 (= 2126 说: WEL 前: 2 助诗 P. C. 石きり = 2 3 100 T ME 5 1000 兴. -1 0) 3 たには 1= Mi U) 大統領 11]2 0 4155 i i 16" (1: W. 是二 - 12

0 07: 促進低 1 进 唯 寝間 物。 3 ※ M. 迦 于i.言 が作! を將る T ili " MI S I'E 竹 4 0) 心

知し 技等 彼か 尊な 見け h 0) 前二 **动**瓦17 0) 3 0) < 0 優5 為た 有あ 時等 15 ~ 勝を 來的 即為 波池 1) め 0 低点 至 かは -ETE: 佛に 求 多た 沙及 せ 彼かの を作な 聞之 其· ば、 85 多た び拘 白素 h 0 比少 諸北北 院内部 から 我や 知ち 丘、 L 日を い、諸の して言語 離多 から 故意 丘 12 意見 1= 告っ وم 死: さく 0 げ 佛に 淨空 の、此 道 T 3 佛にとい 人に 0 術は • 言い 白意 上を敷設す。 論る は 長老橋陳 127 世等人 L 彼かの 於で 液で の二人を量が < T を以 言意 復疑 外灯 汝諸 今此 3 T 道方 如に 世でなん 4 0 の二人の 此出 ずー 網無く 徒と 3 -告げ 丘 如言 来し 世世世 20 何を < 是 應言 0 T こに於て彼か h 9 與: 優波低い 言 11:2 名聞流布 に 善く 唯た ば、 はか 左右 0 夕たしか < 時言 決当 b 時 沙っ To 0 L 1= -波雕婆 # " 妆 て佛 国る 座ぎ 教を 1 知し 飲 速せら 1: T 1= 7800 3 遙言 橋京原 F 10 , 小さぎ 变5 1 图。 過さくな し給言 し。 洪 け (== 迦" 1-記 ん 如告 彼れ 論議 四方 此 • T 拘: 2 等 我是 -0 20 0 海性り 來: 防毒 院さ 步 1= 優; 多九 至 今は 'n 歪い 1-時等 内公 沙低: 波法 長老橋 と言い る。 離, 1= せ 彼か 語し h "安 沙。 の二人に 今 比步 と欲い 图。 波 丘、 5 3 T · 沙 海性り 迦" 來言 す 如后 < 没 等; 即なら 淨學 0 る 3 はい 图 心 遙る 73 智 世せ なる 3 Ht

拘: 離" 婆: 安閣。 迦沙 等の 二人に 因影線是 を見る 元、個を説 きて 11 は 5

b 波は 0 丽言 一ち 低 復 0) 智さ 彼か を見る 慧第 世尊 0) 諸い け 3 此多 を樂と 二を拘り 諸は 压 二は神通 1= 压《 月2つ 為し、 温性り 15 15 T 多: 行つ げて、 第 2 共に居る 一つなり 名 13 < 是かの 3 -----を見る ちゃ 汝諸 如意 丽。 亦言 30000 復樂み、 して個 此法 や不能 Ir. 心 خد 作 今此 を説 ١ 群凝ち 給ふ 時基 きて言 引 1 を見る 人后 語。 --によ 13 此多 汝諸比丘、此 正、佛に自 1 -3" = 3 まし 我" , が整問 是記 して言 の二人に 12 で則ち常樂し 弟子の中、お の波は さく -婆閣 12 迦が 世尊礼

にこんい 73 を見べる 1 113: 16: 1 14. 1110 河方 0

价价 1, 亡 にはつ 715 2 -此意 如三 如き二人は外道で 11:

一は智力 投が 大二 1 UD HIGH. 18 1 高 快 ١١١١٠ 1 二は自通復第一なる 读: 厅. 顺 M11' 3 - 2

供 116 00 117 Hij. 17: 大 验 ( \_ 0) T 13 ( 1 读字 画 JL: lî. が、過点に 大の、行らい 部に信う inf 5 伽"度" 龙:

1

0

汝等 E THE 此 丘、若 11: 压 13 1 亦致: 1 法 14 我点 は漢目を得し、党した 111-(/) MI. (1); に於て、更にいる 如是,然是 012 をして 三克:河陀 1/2 せし ら、災に 3 1000 - : 1 1/12 1) 現か うきの小は、 Ilii: が今の此の一隻 Ims. C 切。 (V) 二に () 人 の経問が 1: 弟子 亦是 () 加 ( る独立 1

法 だ此 1 (d) 11:2 大林 13 1 1 他がは進に彼 (m) 班; ない -[ 3-() 0

0)

に、統行 詩 一人。 せるを見る 進し 水をきずと連む。 即是 沙克 彼か所 彼っ 1115 村出 6 到以 到, 6 () () () 'n 上微 ---MI: 1 の人に記 湿. し、却いて言 遙に長老阿温 を授 15 値に住り 波。 1: 1,16: 1 成多の、一樹下に作り、 3 時意 に情 1-16 如诗 佛!

處を拾す 3 佛、民老慧は情原如に告げ て、 最談上の 心を殺し、長老阿温波 72 2000 1170 < , 进" 一天 智行 所に於こ る者は、初を得 北京 心言 を起 たる 虚に近ひて 난 カコ -是: Wi .. uli を作。 112 

0)

て言語

0

希有

75

1)

,

世年、云何で、今此

05

生皮低沙波置波間

逝"

彼如

0)

腺; 生。

放:

海门

0)

處:

及

多多

111/2

加号 0) 優5 波性 低。 沙点 心中 波は 記 腫り 沙 若し少 图: 迦か 等 11 阿爾 < 思え 70 波踰祇多 得5 があるが、 であるが、 でもが、 でが、 でもが、 でも 75 清ね 1= 信言 5 失 無等 じ。沢温 多法 1 得太 思縁を以て 情は

117-7 Ja 15 111:

例言 所說 法 で、誰れ の過え より درد 聴きて解か

に恭 敬; がを起! すこと、然心 火に京ふ

ち三衣 法: 日后 言を 丽寺 10 に入り 浴 3 0) 具作足 3 時 を得る 13 10 元戒を受け 優波低い T 1 から 、梵行を行い 游 身に 如 1: < 被意 時を 著け、各尾鉢を執り 沙岩 んを聴き 改職婆閣 世行、我等 かなる 1= 諸長老、即ち出 心治 部書を証 迦如 等、高波雕婆問 へらの佛 江 今 いしい 世。 んかい 家品 彼常 を成じ、染液 愛自ら落ち (i) 故。 1= 前点 にこ。是の 出っけ 1= T T 出版家 · 狀言 ないい。 HER 修道, はく を作な 足す。 반に -第5 し己 h 遊ぶない と欲馬 见 0) b , 給ま す。佛 比丘、今· 初にかっ ふや、彼か 唯有足 洪:" 願" 0) 13 J浸言: < 0 を削り 諸北 张: 13 +++ " b 丘 练 T 1) 始 我か 自 カデ 自己 外的 カラ (ئن 高い 12: 出; 即言 家江

智ち 波は 老 0) 波片 時 732 で得、羅 低品 長老優 沙公 震災を 出為 波低い 流す。 3 T 沙心 1 佛が行う り後、 りの日子書 始告 避众 拘く 4= 調節り 彼か 15 (15 0) 头: -在为 長老優 华的 b 北北北 長老物離多は、佛の左邊 100 沙代沙、 HE T 。 ち は 3 ち が り ひ ) 及び拘離多等は、是の 即是 結為 を記っ 12 < に在り、各一面 温度? 神道 神"。 加 力: き内と 71' 11: 1/2 III. 华了 じ、及 , CK 潮江 25 次じ 神に 通

舍

Fi. 0 作は 打力 1) から ٠ 悉く 出版 家的 沙 得大 **耳**、 足ぞく 戒がい 3 成中 C

智ち 0) 行悲酔う は T 0) E 1/2 は一路に 乗り 自意 目提 語 0) を作な じ、 間。 合し 日字: T 利力 0) ilin 建延 1 今出 長老 中方 Fis 明時 L 己なる %! 3 3 5 舎り 家を 5 優 な 15 2 波 500 0 ٠٤. 0 佛言 那勝 得\* 最らさ 0 低い 共 世世 叉: 學意 沙心 0) 1.0 第 復 12 0) 彼か 比丘に告げ 戒を具で -4 -切出 (D) to 洪 と為 神道 世尊え 長老 を の長老倉利 足して 0) 8 元 合。 115 之を 0 5 -利" 神道 捷 是か をいいい 口がた ø 記 連延 弗 羅ら 0) 0) 加克 漢果 11 捷 内克 7 70 C 20 2 き言を作 1= 最近 鵒 1 不を證せ と名 と為な 36 連な 日で提出 等。 13 11, 1 < 彼れ と記さ 連延 0 2 8 0 ~ 給ま 彼か 和治 汝是 L 2. b O) 姓は 世尊、後、 往り背 1: 1 因な 7 73.5 諸い 35 % 最ら 彩装 13 諸北 h 此 - ' 表: 18 正、 C 前にいち から 是 以言 < 丘 大心 何先 U) 我が と為 売ぎ 0 0 落れ 世世別 乙 123 九 から -1--以為 間言 1 -10 T Sariputra Reseases 弟子 50 種ゑて 號う 0) 酮 故意 L 中方 0) 時を 1= 大说 かっ 1 智 111-12 合や 諸地 E. 別以 是一 利 朋馬 0) 0) 1 ſŕ. 因完 多た

我的 其 S 0 1= 1 辟支し 往告 13 佛 0 道方だら 波羅 を 成品 捺 徐城に、 すっち の好きと 3 8 を得る 亦 時き に二人有 蘇 其ぞ 無罪利り 0. 妹為 刑行 善。 6 と名く 受は ーはこ D 0 波り 時を 社 1= 婆閣 見あ 兄さ 0 一は 迦" 善愛、 外 道言 3 のなら 0 拾家 中方 なり 1: 於い 7 0 出。家 共 0) 出法 家 兄言 學道 12 己もに 名言 17 115 -家 11: 強を し 罪 0) 見記 利" 6 III P

記

るや、

復

一次のなった。

及:

CK

一分かっした

を持

ち

7

1

共

見時の

支佛

19

1-

水

施す。

共

0

辟智

支佛

飯魚

ししたは

6

好き

0

る

共 13

000

妹善

一愛る

万味飲

食さ

0

具

78

備で

辨為

手で

1-

自る

供《

記さつ

食さ

他清流

7:

6

0

飯はま

した 3

支台

佛当

季

時

0

閉な

1-15

於て

外时

道が

るい

妹ろ

善愛い

0

所き

往为

当日が

す

0

1-5

到汽

1)

已能

b

7

1

1463

10

敷し

T

H 11 1 1 11 [3] + te 6/1

11:10 又: 施 10 6 die! Ti: 服: 7,05 他 此 17 3 合" 所 U) 3 0) 彼 金十字 73 35 行" 加加 4.0 U) U) KII . · V. 0) 合利 造に彼い 用字; 1= B#" 4973 逼: 信 0) 開 1 1 5 ( 1 此: 15 佛二 1= 能 月音 15 0) U) 0) 於け 即支 Marie ... 他。 --1-THE. 公 W.S. 及! (1) 学士 3 所; 佛 () 1= EK III. 1 11/2" 作: 朋络工 当( 製作 3 U) 1,0 1, 数: 量: 38 11:1 外的 411 1 10 大 1, 112 1 道等 门, 用多5 1, 連っに 漫江 T 机品 - j: -11 5 0) 10 1/2: Mil 以 是" 色 彼。 60 C かれり 1: 11: M. im=" 是: 微点 -1 12% 果 2 0) 11.5 U) E 龙 を得りて MAG ! 110 前 111-11 RY" 1= L : -を 作:\* -·C たこで 艾门 ---111 UJ: ME 9 1j -3-思道: 1: 11/12 111 " 10 , u 爬 10 11 情。 1j. With - 475 MIT 尘 12 問号 72: 4:5 15 福祉 II. 10 CK 1 St: 儿! --1: 3 1 % TME 1 19:1 10 6 我们 13 0 施言 流 1 30 自二 0 60 將 其 15: -25 1 1 不りり 3 L 外! 用势" -12-刀结 2) 5. " 是 12 (H) 3 73 MI 1 能\* 13 U) 英言 111.0 مرد ص 弘生 12 50 111.60 - 1-. 3 Phi 6 人 ME's 及! ران 汝等 CK 3. --in 10 此言

Ii:

-

12

7:

11

0

螺马 深言 0) 此言 111-0 1-11字; 10 を見る 7E3 0) 附是 [4]: 75 3 -10 A.E. 商人 已能 0) 价 展開 功 1 是での 能 德门 11: 造 是 施二 11.4 0) Ti: 如言 心に 1-0 1 116 さるかか 行: . を造 我们会 清量 者 問: 记" III E 70 3 1 作: 1) 14: - = 15 ---なり、 所 1\_ ien Ir 1111 1 7 a 走, ... 0 0) 11 . 114 1 姚 JE" 10 1 11年1 凯克 1:0 10 13: JU. 2 15 درد 12 1177 --5 1, 1/212 - (3) 1 焉" 01 150 W. 113 5 版它 IN ! 所让 tik. 01 (= |||-Mir \*, ... (2) , 571 19.7 11:0 13 艺 , 10 lj. 3 H. Mi-11== T 川だ と信 1 ille 14 12 1 他 ·Č 177 水 11. 1, E. , 15: 23 41 (i 1) 1 進。 Mi" Mil. T 0 113 11: 1.12 . H! -1= " hi. '佐" 人心 所 10 1110 1,0 大出 11/1 11 () 化 -1 似: W. 0 1 て、 11: -DI! 7 11:5 10 10 01 12 验. 11: J. P. " 15 -1 大. 1 11 4 其) 0) . . 142 1 明寺 12.5 15: L 1 - 4 10. 次 13 45. (= 1, 11. いけをはら 信 1, J 5 111 1) -3 -11 ---4 友佛 11 -110 过" などと **付き** M: 11 2 1= 0) 12. -0 供 東 0

E食" 到 能な 商人親しく 3 1: つ所の こうう 比 1 -6 復志 Ir. 8 7 是: 3 8 以為 9 引等 U) 70 で自ら なりに 十指掌で 6 飯はんじき JH: -多で にいい 72:12 7)5 0) 摩にいい を供 ANE C 信言 彼 自ら遙に辟 利弗 存活い 政法 亦 0) 所得 合が 給 部分子門 復勝言 し、遙に 唯能 彼 するを受け 1世紀 是なの 通で 後う 加言 支 時ち 佛っ 20 延点 智慧の 以一、 1 1 1 0 m に辟る 質らん 加言 7) ひて M: 12 3 5 () 支佛 なら 13 0) b 往告彼 1 彼か 宏; 勝力 1 用的 < 彼を情感する 領 るる 1 12 0 1= T 辞や 供 我们 3 騰は 物の 8 0) 芝佛 . 元化け 13 でう 5 0 h 話: 亦得 て飛り 彼" を 善根 金頂き -9 舎利明これ L 3 师 20 3 T 3: 3 3 を種う で見る 9 说 河是 0 0) 汝等此 校点 3 13 是 1 (1) 3 己なはり D 法記をい い最悪 1-0) 1: 途に 餘はは 聖者の な -0 即ち是處 b 2 压 -人是 歌き 速に傾い 是 を以って から こっし、 意に於いた 神通 放点 0 -经5 願作 1110 1h せかの 0) Ti. 躍さ t (= 沙 دېد がて云何 勝 今出家 勝る 7 1) 验 身是心 るるる 2 8 b 即意 虚 肝毒 -沙 82 時に辟支佛、 と得、生生の 飛行 13 を待 1 字 日建 順語 通流 彼か 1= 形色 []: 11-0) 連北 羅: 時意 挑 山 勝き 2 の處、 連" 漢章 ( 1 3 -1 彼 Iī: 自らかた 果 间费 12 我れ なり では を捕る U 時書 商人の 11 D.C. 题》 道等 に彼 < 7. 将家い しい 1) -33 1. 6 T -3 我们 1= 0)

記するなりい

\*

## 卷の第四十九

## 五百比丘因緣品第五十

115 儿" 7 0) ---14 3 11/2 ひ、 7-1: IA III I 11 1) 加高 1 1 一 1 US 10 () UI 1 新ない にて 時、 1 P 1 12 1 1 1 2 1 1 7 10 MA 1/4: 作" 已に 第二 M INI: [] 學》 1 彼 1 10 U. E. 清: M 2 発言 JE: 100 を見る ... 3 13 ni; 見に J. واد 1.1. W 日本 北2 (= 2 II: 1/1 を付い -作品に 合! W 1= 大災に見り 沿北丘 03 T der i 65 して、 the of L iliga. W. . 12 1 b 1. 世代 NEA. -M:= II. - N 1: 110 U) 1 11 14 3 W. W) . 1 Wr 160 IN T 1 . My (1) 尼山 • 12 12 (1) 172 15 111 Mia 15 Car I . . . AL! W.L. , 野榆田 de. 而; 行: が合 819 A M Č. 改. 消 北 丘 、 国党がない No. 1 173 this. 1 9 11. . . . . 3011 江洋流 10 -1) 14 15 . -炒片 -11:00 ルミ 15、五元 历行 17. 7 11. M. . 116 123 16 1= 000 WE! 11:1 3 U 0 13 12 一場のおうか 中心於江 行を 加豆 15 . 2. の所人行 111: U 何じ -1 合何 行言 17.7 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 3 Jt. = 1 沿流院 2/2 17: 03 13-MEG C , 0 合 [1] 11 6 11 亦是 (V) 1E" TE 115 Mi 41) 13 -II 、但、今日 胜" 1133 00 nt. Ani を付い 11 ile. li 111 0) · 上 行 号 . \_ 15 面 ATT E 03 が記 がに解じ 报" n; 1 115-1 1 0 7. 11,1 旅 Ti. がに 能 1= 0) 人、大海 NE\* 百人気 があるからいたに 所当 3 FL int= 1= 3 Ti. 提 - -しい 沙流 **冰**: 百 3 を時間し #11 引作! W. 1:-17) 4 013 に入っ 1 道、 彼 1 T 10 借言 とつ MI .. ., 身是問 厄で 1113 走扶 1 所三 in 113 113 15

35

r'i

11

ET III

16

111

II.

. 1-

---1111 運 ME" 即信 13 () 1/2 7, 14 = -11-欲ら 5 11 三篇: 9 13 6 開き 是高 1: 漏る 海: 収出 利。 int: + 100 h 20 70 1,16 香な 义 政為 0 11 肝宇言 Zoti 护 7 6 0 الله الله 13" ir. **兆**; 即是 112 挺》 1= 加言 TY 弘 忽: 花 似 717 器 1,1: 0) 11/2 1= 1) i では 学 往中 15: "过 刹二 船: 四上 9 地 12: W. 1725 0) 3 11/1/12 復茫 利治 風 處と 作 に途 i. 10 沈言 15 U) 0)3 和高 にい 世に U) 世皇 歌 彼中 15 船等 1:3 10 6 别言 0 接些 6 12 作为 () 1) 1= 舶 U) 财活 11: 政 -思 - -南京 0) Du J) 事: 10 有り 4915 U) 花" Topic. 3 130 人 1 彼如 IIj's 備な 1= 法: を持ち 别信! 2% 復 水 理等 利信。 12 3 0) 到少 7,0 新方言 11:3 洪 時也 学之 , 1-1 0) i, 美生 1115 4) 10 iti" 寶; ale. 汉: 復言 100 1 - 0 1= Ti. 1-分: T T h 吹 變化 道 8 Hi. して 到公 13 刑行 行り 11, < -11. AT. 10 7) 3 明答 百艺 ľ, -1 船长 人员 fili L 1= 13 以 1.7.3 8 以 70 3 1 0 12 信。 Mili 1 38 商人を と欲は - 1-. 然。 0) 4= 5 42 13 展了 挺\* 勃芒 2 测; 1.20 = 弘 JĮ. 13 1, 0. -[ 路: -大震 0 飯! 火! 後: Da -1 提 2 嫁小 挺さ 旭: 是 是自 132 18 2 羅: 1-IF. 疾 為 11:3 3 -5 75 - \ ديد 111 共产 復 利" 0 得太 15 15 3 t, Es 0 排 話しよ 0 加豆 0) 1) 走行 十萬 . -开言: P T 排字 = VE -[ Ti. < 134 復 に縦 人 11. --等 人员 3) 1= 共 化" 方意 彼如 とは 辨言 0 . 1, は 4:0 12 炒 感言 1123 利" 州告: 持 0) 15 0) 8 25 小" 商人に 又計 11:17 始也 8 女皇等 悉 珍: 7 45 S: 的 18 银岩 はち 江 1 洲江 -8 江; 17. 北い 是 人 T , 石俊は かりり 有 神流 2 5) 対立ない U) 共 彼か 彼沙 壞。 水. 船台 0) 37 1= 0) 所に高い 身件 (= 罪 200 0 0) 15 水 行中 制 1,1 -近五 7 11: 商品 1 大流 執し 過台 3 6 |11'v| = Tru. 人是 化 流" 0) U 18 6 1= 大作 徳自 背部 -14" - III 1-1= Wit. 1: 115 () 0 , 机 已 過 33 786 船台 附中 (: 10 娛 將 11:0 人言 ( 11:5 3 W. 13 fill : l, 3) L 際い 10: 种言 0) 城之? 1) 人に 05 谷 , 所言 花" -经" 8 船。 3/100 を持ち 道路 かったっつ FEY 1:0 香湯 歌台 破出 利 0) = -F-神に 0 到 だっ 足 花 1.16 132 11:2 JE 红江 T 班道, Life.

位.

110 0)

-11-

(=

1-

9

1

等6 等 我等點 怖一 な 我り 手工 已言 13 信き せ よ。 怖き から 復於 して 善" 日午会 b 作等 12 b 呼为 10 家心 唱 有 來: 過す 3 12 T 宗 小 3 1= 0 平岩 羅ら JE L 3 b 0) 族、 丽芒 月子と 我等 0 為た 來: 心 勿如 子言 利さ を T 五 住等 0 共 を果り 女 h 世を 水: 人 8 百 我等等 時を 何な す 0) 0 は 15 比 礼 社 赐多 . 一切さい 歌喜 丘 ~ 海流 話し 元元か 14 一いったい 师多 諸高高 し 今人と 当ま 次ないち T 遂ひ 1) 6 城 遠を 人を 帰だ 大花 0) 心なん 1 1-T 功法 妹 の諸商人輩、 家業 を以ら 家長かちやう の愛念す 神 來 程等ひ 哭 彼か 已表 手に 大心 を過 7 1 13 0) といい に親戚 我的 所に於て 必から て、 海り 0 12 3 3 < をして 或ない 作な D U 3 • 八 汝等 我や 我们 Fi= 3 T よ 3 を離れる 是 欲 無空 から 当ま ~" b 來 或ないは 当さ 成なな 0 渡し、 に備び Lo 聖子、 原 5 所 \* 0) TE 諸聖子、 礼 共言 かに、深い 呼馬 樂 質ら • ~ 復 愁愛 72 に彼か 辨公 7 我常等 汝荒 汝ななが 父ぶ 0) b 受了 印。 我! 7 UE: 如是 な 0) < 我能等 1= な 脱電る 1 100 は 恐なる きずい 散え 羅ら 之を ٠ て、 はなん < 注注 から 70 1 b ぜし 利き し。 . 興な 過す ع 1= 0) 3 ひ、 0) 凡さ 渡り なった ふ有る 1= 7,2 依よ 0) 3 む 女に 打力 汝等要 照5 生とする T 想き b 夫上 23 或る 1= ~ る とな したり、 心を起し 师多 须\* T 1-张言: b しし。 英於 行っけ はし 所愛い 汝是 歸 0 つ有る 3 \$2 彼說 或は唱なるな 22 から 依太 3 -5. 0 T 20 時 慈言え 0) 0) 校 にない 3 3 ~ 1 1 諸は 1= 處と 話し 所 加加 し 洪芒 13 聖子等 諸商 は ~ けるは、 是 216 Ł 色 親以 12 0) ~ て、 ( 汝荒 我们等 --0 手しゆ 作 作空 7 0) L 汝太 程等の 哀いかん 話しよ 我的 6 人元 130 . 我等等 商人、 順き **菲** 脂 -7326 73 75 我等。 愁 呼見弟 がなれ 2 各の 失ら 與あ 将為 60 à 世代な 感力 T せ -30 來 る 0) 窮なる 今 府にいっきう 諸法 15 她几 我や L L 要引 有か 過 (原 て、 姚忠 から 商品 8 汝 烦烧 3 文)過 に命を 愛続れ 或は きい言い 人产 住等 所 3 随 英族 愁惱 我り 汝荒 しころ 5 にん 45

汝

手

來

過

汝門

h

0

汝聖子、

等的

心 6

なる

安节

死:

85

から

めに

主じ

為た

を除い

滅3

言語か

3

3

n

沙龙

護

6

.

깐

因 綠 DIII 第 五

復

唱品

~

7

る

所

と離れ

E

有る

6

0

或る

共产

の心側

を 生 に 0 55 地下 TE C b 192 (; 113 11: 作念へ 172.5 1 di 声 利言せる -0 成るの 45 1-は 3 出た L 11: 123 世だ大に Wil: i. Mij 5 3-3 life. iil. 及ぶ 0 馬り 1000 71 17 ほん 115.5 はい -- 0 -信" 行 33 11. [14] 1 11 1 01 ること無 34. i fi 未 神道 だ彼い ():2 i. - 3 . '. . '.a 1 0) 1-1/5 已記 -< 好。 0 (= b 30 0 -11:20 是" 各熟 IJ]: ľ5 -1-0) 進士、 KI E 派 1 . T. 2 3 等 11 1:12 10. 治然人 11.0 3 6) 0) :U: " だ 無数 11: 10 W 0) 花里、 打 果 1-相 1: 3 W of N 3183 11 年: 所。 1015 林. 計量 心! () 11. 11 1=

拘"陀" しい 政 物 12 Mit 日等等 dat h 状かれたち 村。 1111 yii ' 15 Min's の島往渡州 犯花街 使 - 2 開高 33 340 00 しかううん T. (1) きた。 M: 其 H:" ail. (1) 111/2 · 拘毗陀羅單樹。植奴坦梨迦花山。日為薩陀花問。点原元 0) h 化制: 15 h 1 所言 T 时 · 注 · · · 菱落 孙 -; として 1 1 一切。 70 11 1) 난 継叉樹・可関 1 h 3 恒力 FIFE: 南 勒 M. Mi-前、阿巴山多边花尚·斯波迈尼村·阿介 b 計 11-0 江て水 2 復、加 かい 10016 7)5 1180 101-ごとく 18h 我今當 う。辺臓は字 Wi M. 03 2. 1 IK. 75 , ') に記しく 11. 3 Ü (i' を見る。 其: 0) ., 13.5 3 U) 1: fi" 成に復、開致 1 N. 1 し () 111. 0 是の - ME 1 I In füt : 那迦多摩 **计算数据数据** 1.10 1 -ナン 7 : () H 成に生じ、成は 1 後日前也 Ide , Mi. -11-巡化门. 羅 il 0) んとし、 間。当たし MI: , · 沒多羅·指·波列 W (1) 特別 级 · 花 / 樹 . 25 15 次に出に花 11 燈 41 1; 10 (山) [M] (S) , () {} 123 Ġ i, 45 íki T 14 ではい 411 1/2-111 M. 他 111-心尼 加度: "城" 4

- -

I

- -

. .

...

11

11

1

政に

熱し過

390

E.

100

12

3

íí.

11

1

域的

相思

3

11:

13

()

1

10

00

1:

()

所言

劉郎・問初等

0)

Ľ.

似起料

11.5

衛島・沙陵斯伽島、

命命のなったう

にな

1:11 3

さ まりやうしゅじゅ

11

か

T

觀み

0)

隍が

五

百

北

Jr.

因

終品

到

五十

四

四

万芸 を見る 間等 1= 身治 天下: 13 る 星片 TELL! FE is: 5 78 即是 人を 出去 2 T 3 ところ 1) 何5 0) 113 (1) 湯かっ 如言 堅/ (1) 713 世を 4: 樹。 41: 學之 大いたい 漸だ 5 ď 0) 河" 6) 0) 應等の 通常 大心 ブル 漸流 神がせ 女言 17 111 逐次 或は死 で合意 默 喚す 所与 0) 迷さ 見る 13 1 -5 15 0 如: 主きし 外 因。 思力 日か 3 前汇 国等 木だされ 15 < 復言 として 糸装ね 處と 進し 6, 林岩 () 3 せ であ 0 と云 より 7 者是 壁る 是: 3 18 まし 便~ 即なる 處ところ 以為 地写 -5 3 T 0 3 洪 0) を行す 250 安洋や 住等 事 1= 坐す 1 0 聞き -T 0) で見見し 有も 彼沙 す 已 洪 路な < 少地 至: 大叫喚 0 る在が 1-城 (1) 11 9 0) b 状に 良ややかさ ~ 9 425 8 樹. 城。 進さ 1= 1= して カコ 頭 に心的な 近急 135 至: 次し b をに 1= b 夏, 6 0 呼吸り T 爱 食 Lo 起た 第二 70% -6 づ 災落 h 或はい 1) 8 ち 作な せら きて 3 < -0-5 1 1 して 一微徑 亦 倒ん T 已言 大作 觀く すこと、 是 未だ遠 生がず かられた 地獄 見し 彼言 ÀZ 1 b 0 復 喘定だ 城" 1 13 念を作 消費 内を 0 周はい 應ち 자 3 0 6 彼に 閉たる 是於 打为 11:3 +16 崇 Mi カン 觀公 がらんぎゃう を全が b 痛? 0) L 0 C, 83 0 0) 所とう 樹。 . 如 王3 Tim. -3. すい 0) 0 已に 或為 河言 摩: 善! 所出 高5 Ĺ して < すい b • 唯行意 して一銭城を . 大恐怖 J.Fi がは命未 10 大意 1 思考 0) 2) . 志大 に 身にん 草が大 如是 1= 7 7 即なち 0) 0) して、 事 1 處と 骨 9 即是 を安す 門を だ。間に 彼如 113 龙 THE E 0) ちい 0) 利り 生る 如是 一大 是 知し 瘦药 0) 3 0 じん 城る U, 70 功龙二 見る 見み 0 1 万次 6 せず し。 諸は 産を聞き 1125 13 の上流 する 3 10 18 h 維 谷りかり 氣章 り毛 う 0 と欲い に 113, 0 AUE: 幸んと 利さ 北等面常 力和 华龙 < 米り 1= 其是 b 6 女等 1 多点 北京 O 出い 生中 相か 3 0) 3 L: 宗い 8 III U 支解 1 城上 加工 -(" 1-0)3 0) 7=012 8 到第 1) 岩 内で 高多 0 目 t 12 0) 1 受機は 飯い 死人に 大浩 -[ . 0 峻いん 队二 25 b 6 b 78 逐 て、いちち 0 即等 割さ 陷" 5 0 Hill L 2 に大い 退先 7 乃言 115 1= 情等 7: -[ 30 3 まし ~ 大商主、 112 . [ 1 0 知し T 3 肝たか 13 11 きを見る , 樹。 彼か The bo 交 说: 彼が -服光 . 6 す) 世。 1 之れ 非: 日を 0) 0 連に 败, 有 1) n 道等 的 70 3 2

Fi Fi 16 F 音奏 1111 邻 Fi

(

13

10

我和等 拍自 朋誓 見在 復 -10 0) T 來: W." 13 加 1) 7,1 研究は 雅等 小谷言 7,0 淡 h درر 亦能 鬱ら 部と 散言 求; Hala Hala T 17 重力言 132 . 1) 小 132 UX 形之言 我や 72 1/2:12 日子さ 日宇 1/2 ران 7 12 北下 1 15 . 13-70 カン 12 おろう 洪 から **Ł**, -天人 . 書 0) ひ)ろ 為 非為 -5 枝 -き (Class 11:5 何も July 5 を受う 到? 6.15-過去 大: 作品 心を 15 Mi? 1/2 10 之に問 敬く 上のうくり 少人 10 たた きし 歌 維 ( U) 3 能 が 受樂 故意 乃至 安丁 0) 拔島 已を E3 15 3 < 我等 15 -いいと -15-3 10 % すこ る 親愛 投票 身に 10 27 人に 5 10 درار る 大馬 我们 13 2 -T 等 0 75 ورا 是がくり 油 欲ら 迦如 i.v 8 0) は 記ぎ 11:12 ALL: 定為 0 13 持なこ 成立 樓。 樹っ 大言 情な -5 13 A 3) 所に かたは 彩色5 < 是 し、 如言 13 0) 元人でん 今云 来る 恶: 1) 能 状し il. 3. 7,2 1: U) 到 -C \_\_ 完な 1= 彼れ 别為 1115 序流 < る 被な :, 何なぞ 投作 11:50 10/6 7 10 投が 70 1= 和P 明治に彼 712 135 作品 -71.7: - - ---1/2/3 0) 除當 -じ いたなな . 1,0 能 -15 寸 -3)0 1=0 3 ~ " il 我你 厄智難能 但是 て言語 を受い 將書 出意 相談 能力 L U) 能 氣 汝な 根島 人作 () 7 L 3 我等 際きさ -[ 120 ( 60 1= 1 . 高数な 力。 0 常《 175 -北京 阿· 0 \* 111 地写 TES 3 是: 沙 -九党を 10 8 技場 13 0) 3 カル il 清水 仁とと 除る方 4 時等 . 到完 を見る 10 生や 0) 天で IN L 閣交 今日 3 5 -111135 13 1724 商品を 1= h 1 15 -视台 . 16 1) 我が 13 を合う 提谈 値き 應: 當さ 門門主 LA 即是 1-레를 T 7/3 出る 时: 2 欲言 信き 1= 111 + 12 是 1 10 -11:12 但是か 我がか 温6 手で 4 5 彼さ 1-1= -5 0 を情に 間で 伽雪 我们 13 0) 0 35 知し 0) 则信 日子さ 16 THE . 所な t دېد ME; 書く 13 15 以為 5 必なんす 的やち 贝多 الله الله . 11=6 人后 けるい () 1-T 主意 ~ 3 7:5 3 合歌 主 勿にち E" 大流 1= 1 投与 かっ 0)0 -2 456 13 きて 3600 合がなる 1) -造にか 是是 から から 復語 に大な . **医公**食 我们 樹 妆意 我是以 0)0 是 是 11 7,2 樹生 27 頂體 111.0 1= U) 風言 生活した 枝 今こ 帝に 1=0 0) 方便 此言 は常常 を捉き 1= 1= THE = 11:5 主; し、哀泣 500 問 値あ 悟 2 3 7,2 . il を作な 來 ひ 天 1113 投りが を見る 1-1 0) 至し 7,13 船門 ていい , 是な 元 迦" 1= 3. 乾汉 此二 非意 E ? 之前

7

利言 10 63 死! 0 人 妆 に遭っ 遊り L 彼常常 15 所人等は、云 我是 1 Alia. に至治 0) 難 12 h [11] 3 F で此 度と -17-せら 3 彼是 12 0 6 過ぎる 是常 T 亦言 0) 规律 復我 如言 風言 0 Mi . といい きいた 图 吹 (E) 3 - -提! 念さ 船院 t 0 1 KILE . を現り - , -明言 を受け 0 す 彼》 6 明 12 1= 値あ b 帯く 人に し、 Ch 9 但是 我等等 财活 变; 汝等に是い 彼 為 8) 時。 T 0) 0) 妆。 亦言 如意 1= 3 11

明等 3 を 1111 3 报 等 け。 1 3 1 7,0 1000 T 0 1972 利言 0) 火に 中に置 S. S. S. 即にあ 37 大流 1: 1) C 1= 我你 船に 派: 小花二 17[" Ĉi -1-11= 1.0 1 有あ 行: 10 龙 同意 知上 3 op がたこって 彼かの

Ξ 1 原原 文 3, 1 111 11. 開 T. 汝等 W 11 如 IJ 北

女等 人馬 0 1-1-15 1 M. 1; 加 2, 亦注 [[1] 企學 13 0 到的人 II 5 -11 12: -I. 彼記 的气 17 عالا = 11 Ti. 00 0 方: HP 北上共に 停まる UI 17 (i) 便有 15/1 Wil. () 170 15: る以上の 1-樂等觀為 大学 () 處には、 人小 諸人等班、 力 剖的 () 樂 消: 主: 後に、 T 介艺 00 何急を 35 白る 110 カー درد 1 以上で 男生女生 典に男女 た。 113 程言語 24 きはらしらく E! を生き il'a 到动 NF= 具造 ... 0) 12 -他" 0 企业 0 راني An [ 15 1) 如言 如く、共の一種ない。 方: 3: 他 二章 行! ر س () が言 2 [1] 1 五十二十二 加出 05 1914 7-1 13 州を脱り 何 恐人 P.J. 11 70 4115 頭 食 利元 1) 0) 谱: 1130 100 火 111, -11 13 し得る 6. L 1 3 6 # 11/2 大師 作品 1 弘 行》 1: 6 () () () 11/6 0 113 1 方便行 湾 会順 (Ho () Wil ı i 63 130 1= . 15 12 4: 2. 约? 6 6 1) 21: 15 40 17 版 T LUN 汝. 三: して 11: 不 が" 人" 01 人。 1/2 MA (後) (字) 46 ) 1 -fi.-八儿 大人 (iii UI にし - IN - - IN 被批 ķii. WH 供 12 /E 115 1) 13 18 m 3 1 16 被 (1) ÷, : 向 上、 復 汉山 但"彼" 7. 40 11 14: N/ 401 1 121 0 00

食す 周5 み、 1= 渡さ 更ら 20 る 所なり。 復志 を得れ 父に除 カコ 彼かの 合かっ 無 L いて、 む し 大職 是の ~ 鶏はい し。 汝等 書 米を食し 0) 馬の思います 汝等 水学 若し諸難で を 0 渡れ 是かく 已な 若し、是の 5 るや、 0) h 如泛 と欲い 33 DE 25 を見た 证 n 海岸が す h 如言 る とはい 1= き馬 來! b ٤, や不能 43 に値が ば、 し、 是な ं ははい 0 华势 此っの 如是 汝 く三説 110 を露現れ 即ち難を発る 若し見 を消す し、 勿なかれ te 我、今當 3 1: るを得べ 15 人にない 商主、復、 何意 ぞ親近 ho 1= 出法 安隱 唯意 せざ 此二 問と 12 2 酸なったる b 0) 41.5 し。 0 汝等。 有あ 0) 彼が 汝岩。 を作な 3 0

是での 間音 1 2 親近 能 < 沙 如言 1 得な 彼如 3 學。 0 ナこ 72 品語 3 6 132 と月き 問き 0 h 虚 17 1= と交合さからがふ ورز h は、何ぞ汝を渡さ 質じっ 0 関え درر 学提内 \_0 7 彼等報 る十二五二 0) 諸商人造 山口清流 C 0 60 05 て言い 12 13 汝に 1200 是: < No. 京 初览 思。 大節 めて 15 11116 哉、仁者、我虚容 會 8 智な 歌 誰能 よ 樂 1) 6 0) 時。四次 所象 此。 0) L), A 如泛 ]! は何に 節為 37 中等 11: 6 1 E 8

-1-時 نجب 五 原 月 洲 2 中 是 不 不 次節 能 至 能 語彼 彼 功 11 北 交合 築 Mi

行

無な 7-1-0 T, 誰たれ 6 彼か 所是 至以 かっ 淨物 彼か 5 0 是の 北 0) 道 大震 米 3 6 故 百成か 100 W 食 記しい 洪 浩 の所と 2 6 0) T 水等 00 彼此 になり を渡れ 0 行中 2 1 如是 でを見る 能為 t 1) 、今是の厄を受くるなり」。 きないと て、 はず 6 3 1 ~ 彼常 海岸が 0 岩り 彼か かんの に來記 し彼む 1-の言流 人間 歪片 處 i, に行っ を受け きをは 10 1/2/12 2 欲はす 年はり カン 12 -して、後、 , 2 18 是の時 信人 張る 應言 0 我能 (= -4-现式 馬馬 73 行の て、 王智 < 0) 透れ 安隠に 商主い 打多 日に別点 1) 形貌端 -後、被 0 虚泛 之言 時 我等等 122 没た IF. 0) 15 是か は許羅 学る L 1: [問] か して 0) ひて言 司が 如是 過す き言法 • 刹 3 72 觀為 0) はく、「 女に 者心 此二 12 北 處こ 道だ て、 汝等 < 3 0 1) IE 30

百

JE

丘囚緣品第

五十

調点 等等 等5 WYSE. 1:3 11. 13 3 海 後 0 心意 排言 1.1 6 時 多二 潮 利り -5. 長 0) 來 種。 合: 0) 1: 為二 羅; 或" 过 刹\* 23 الم 0 0 亦作 1112 更に 70 江京 15 to 地等 一人工 13 所言 時 1= 辦法 12 にさ 父母: 我等 濟 招信 彼か 13 彼か 福 か 黑人 图: 9 6 0) ر ش 0) 6 ひ、言語 人是對語 C 大!! 馬馬 及言 ~ 1= -汝等 海流 TI 王等 1 食 11:10 0 水流流 13 餘 0 1= 'n. 15 =. 是 所言 人后 向款 3 0) il 父母: しころ 本 0 游 13 親生 h 欲馬 方便 1111/ 间点 h 朋情 7 12 某場 111 友 9 2 何等 13 27 彼處 を以為 الل 低い 细\* 7 120 1, 0) 自立い L 心 前次 咖啡 0 T をろ 1-継ら 12 1= 11: 200 0) 1 7E3 纸等 發力 問多 某 彼か 0) 父"母" 作 蚊; 語 技 fl: h -1 彼常 来と 133 TIL: 英語 ++ 新, 妻子 語方 等 t 0) 作 逻 32 银 -周二 1. 台. 0). 何に 作風: 便ご 价i: を見べ 11:3 是 (() 7) 企 il に清い リル・ 部 . 以上で 1: 我等 1) THE : 地に 13 沙 羅 () を作さ 和 女、 () 0) \_ 得 12 7, 故意 馆 116 - تالا 15 ししまり 本. 紹言 復意 J)20 63 處: 我们 是於 被汝等 373 に選品 分<sup>2</sup> 大海内に 汝等 に陥れ 0) i) 域と 加 複数に かど 人 角半" 世 15 3 0 1-13 -ين-では 等 清 脏 3 V. T. i, 7 3 B るを得べ () 小げ 後 \_ 识, भार : 物i= 13 -順: す j, 處-U) 欲馬 T MI 恐作 ][]] : 1: 1) 15 7 i. 12 能 护 放; July 4 はく < 71 < 逸; 大心 113 i, 15 13 ブラ: しょう 게i= ~ 汝 议等 加 主 () []1: 13 坡 徐: 12

行じ、多く福業を造り、殲滅を嚴持せよ」。

る 彼常 0) HI L 日字; 用等 復語 人员 TI 8 活的 能 計 南岩 主 命二 ( 時 123 1.0 見高 彼か 為二 3 0) 1= V., 聲: 品 17 財を求 13 を聞き ho 後はつ 我是 37 已急 8 呼吸い 若ち b h から 為 大心 本是 哭す 8 恐怖 1= 是 1 此 U) 12 Mij i に来 厄難 11-15-3 大門 有多 5 9 -即太 10 を知り ちは 5 6 道: . からら ť, 1= 嗚。 13 た 極 郷わ 合款 当な 2 彼 樹。 1== 1) 耐 10 在為住 0) 6 图: 沪一 3 提" 商品 -内部 11:3 渡っ 0) EE. 樹。 喰い (: 1 地等 11:00 下 - 5 is 12

Ti H 此 Ir. [1] 亲 品 Fi

大心

海

0)

む

~

216

7,

脱气

4

-3-.

L 0

時

に彼い

0)

商人

彼"

113

を過じ

ぎ日記

t)

迩?

1:

夜門

に発

1)

1

0) 羅 11

1)

0)

3

2

1)

73 5

题目

Mrs. 向制此品 7 0 防护、 7,0 15 0) b 116 别子; 已 馬の 主。 王 知し 3,3 0) 厄門魚 120 3 **冰** Mir. अंह h 7,2 3 0) 9 0) 明学等 目中 心! 道常 il 1 に臨れ にあ 即意 1= 23 至少 . 依公 当ち 温了 彼。 客 即是 10 5 洲当 0) 羅多 15 即其 眠いい 我们 利" ho ちは 本に 0) 女旨 11: かと 是 11 して 1= 0) 天に 111: 向か TIE T 2 10 是言 13 12 15 1= 温音 T 7 至治 随に須ら 過少 洲当 他れ りて して、 23 等に ざら 1 彼言 便ち 11:00 彼如 TE . h. 0 罪 U) 是 15 投品 経ら し。 0) 諸維 利当 念門 1 2 所。以 話し 70 女を 利。 作" 乃言 岩 人 13 10 1 何。 . 四号 版に て、 見多 云: 3 是 1= 1= []] > 105 -出む 至: カン 0) 10 in L 彼: 0 9 は本 -10 8 倡" 節言 諸 ば 有り 人是 何也 して りて 恐さ 11:12 0) 11 如言 大歌 35 彼な T

凡な 多 以らて 知等 nik's 怨きな 0) 處に於て、 得" 7 便ち大苦悩 FE'S 5 心質を陳 を受け -37 h 12 0 15 校。 11:1 智慧行 0) 114: /15 à 3 1-者は 池湯 して、 唯た 其を 0) []]] ( 1 各各各名 illi; 50 ーナー 你? -0 ~

相" -50 示 酮· 15 食品 (1) 10 ال 13 日李章 或は 高さい と欲う 1 1-Ilit 游 過 0 飲食及 是を思惟 63 汝等 IE" はなか 简是 主 CK 諸に 子活に ⑥ 是の語 人儿 0) しき 其: 11 汝等 所 を説し 141 清 70 , 今ばれ 歴代して 水 近: L 30 を開き Mi. 750 已言 女 勿。 -[ 43 ME! 11 たとう 11E3 1) 道か 极 I. 7 新师 "注" る。英語 13 乃: 汝等: 500 i · F 生, 14 13 0) Ċ . 時上 慧: 月空 111. His ! 10 110 見いは رانى 150 712 411 生から 03 IF. 骨巾 時: 6 感を 共; 1: 3 に集合 重 儿: 生じ、投、今、 6 北 相。 方に始 大" して、 爱心心 學生 HE を生生 [i] \* て彼か --じく 1) じて 来》 1195 1 我等 选: 3 政立 ひりら -120 J.LIE 向意 が

12 () 連 之だな 我: 即意 に彼か V) 4 寫: D 記 3 23 1= 進行 彼等 處き 1= 15 的 () 商品 10 -THE S 4:3 大意 说 0) 1 かりる 是: の所に指え 人・弁に及び商主 n 当つ 11 1) 優い [E: 0 リデ -0 1 彼此 或: T 彼等報 D L 11 -1= 商言 ル 注 済 前 他" 15 15 15 3 恐懼 1 1. じて 見 () () 彼いの Tick " 12 言い 安息 願 课 3 17 () **指头** はく 191 13 L 7/12 T 3 人に رتم 0 < 10 0 に緊集 所にに言い 商。主 記さく は我等 队二 根等 我等、 我在情感 C 12.5 0 で言い を見る 語で、 日意 話 L 質語 商人等 T ->--6 彼かの 私密盗窩 图言 11 13 3 , , にはく、一 3 1111 735 19-13 気与け 提内本生い 汝等 大いい 故。 3 月少 日を 9 馬王の 時を , 主記 () 語は Nin 2 10 我能 65 10 , 4116 10 設さ 1) 住所 被 皆悉人 是の 處に安置し 利 图"; 6 ば in: 商品 附 1 11:1 記が 主、見る 是 13 71 治\*\* 持\*\* 起" 5 から 開 0 投票 80 事を密 改 T · 图: -- 5-12 道: 13 肝主 12 する 1) 0)3 行いない。 T WI: (= : 1200 龙 9 何 -13-11 真 得六 (= 要5 0) 拍 一愁して [].jr ; 14 Mi · 130. 流了. L とう 10 < 3)

MIC Mª 6 馬等 现次 貨物 0) 時、 1 か 0 欲ら D T 馬。 諸高 身に 人 を設定 0) 音摩を切っ 人に告 彼常 皆為 彼か 竖 5 رد 1= 後常 無性機能 ill to D 十指掌 6 三されて に指 汝等 自 h 12 100 3 治さ 樂等 13 0) 清洁 に知 合う CK 2 300 W11 1 1 13 願h 香 ~ 告ぐ 馬かっ 美な ( 12 15 1/0 13 200 我等 [[頂]] 12 C, 製米を食り 彼 1 所等 0 1) **那是**。 10 1= -羅納 して いたく 語高 能力 ひて 7/2 1 女 し、 人、彼 かは、水は 人は久し 0 是於 是" 水学 0 0) 如言 の如く食し已り 0 (1) 彼岸 馬の王が き言 此 ブノン らず 清水 に渡ら を作 の是常 · L して随に 1) 彼常 んな 8 如言 りて、 3 3 1= 道: 欲 3亿美 5重な 楽する 60 海影 6 到 13 世本 、或は男を將 問音 步 に出 t 馬。王等 我们 . 我是 欲 华九 1-0) 13 "庆 少

11 時等 を渡れ 1= 乘 馬かま 我がか 如言 る 3)3 ~ 30 汝等 一毛を執 彼常 意念 此 し。 彼か (1) 假徒 政治 0 加夏 1. 商人を負ひ 13 達なっ 33 にち 我がか 身分脚足支 る 到 彼記 8 四次 せ 12 12 情点上。 起 10 . 示的 我や 之に Lo 1 から 支管 1- 7 , 是の 許言 来 哀然 题: 慈じ -(= 73 心悲哀か を執 かっ 語を作 非常 彼れ 2 る 0 14 -學之 n 哭 3 , 心かなら -Lo を出 0 L 我能 i 18 を、 111 3 時に 已たり 13 我的 . L 彼れ に喧客 から ナ・・ 我は是の 0 WY L 好 0) 物に非常 是の 商品 空. 13 人にん 6 严5 大馬王、 -T 或は背 時に で飛い -5-彼 彼品 , は 0) 勝き -我" 羅, -安陰に E. . 高 7) 5 刹" 12 汝等時 男女! 我が 行中 1) 编 人に告ぐら 17 くこと疾 州等5 明音 1= 3) がて、汝語 或が 1= 11:1 7. 1= 染著 123 -370 明文だ 1) 肢と 1 红 1 愛り 節; < せら 彼能 人品を して 絶れ 胆空 9 15 を作さ 0)1 足りの 汝等、今、 13 -心を 風意 1 il 送り 0 分心 我が 如是 120 を執 1 汝等 女に 彼の鹹水 設使手 3 る。 70 我り 真なか 1) 若り 爾· から \$2 13

汝等 100 走了 丽: 1-3 h 池" 涯の Til 3 日等き h 23 海龍 我为 0 彼か 或は諸の 海に 彼か 打造 清 38 0) 拾 大恐怖 拾「 に至れ 所に 利さ T 0) 毛线 女张 T を免し b 中方 1 何等 7 何等 师: だれ 1= むっ 支 P管" 10 彼如 13 TE's 1111 /2 節為 に、悉く 0 1= 0 際さ 去さ 75 馬の ľ, せ 治とい 執と 王为 h る 3 と欲 を h 6 0 皆見 哀感 と欲言 7: 投等な ---て、 に乗じて 10 ナ 0) C 理な 汝言 3 哀號啼 汝等 0 0 35 18 處處 渡岩 我是 間。 をし 去さ き、後 11 今思無 哭 13 72 る 视系 T を見、既に是記 b 7:4 0 大苦惱 して、 唯意 走際 Aug to < The T MI S ورد ALE 'S 6 の状や 13 乃ちない < L 38 を見いる U 作 13 ون 造に彼 汝等 猛急 何等 3 7)3 U) りて 故意 0 0) 汝はこ に相談 我り 各是 如言 0) 1 諸商人 から 23 速され 棄「 與な を開 0 32 言え 我が 男な 夫 を作な 計院 女を將 思念 0, 主 73 ンなった 馬り王り からま 報 12 北

我! 位: 50 型 70 0 子 治に NO 凡 --されず 3 0 平岩 男子 諸江 聖 0) 子 12 邊に 1 結りは、 1 汝等 Ò 達さ 患い き 犯法 な THE . . 2 5-抱 10 引 所行 我们 する を を得る 用的 i, ひず -5-0 0 12 今微 ば 汝言 0 今に 1000 70 艺 1 0 明流 7112 力女を 现代 h 4 0 今によ 0 0 收言 今上 23 1) T E 州车5 何二 去。 所= T 潘思 上言 1 DII: 3 i, 1 10 作: 12 2 1 -0 時言

我是 利" 75 別語 1, 刹 1= 女言 It: 彼か 进门 h 0) 丘 دم h 1 是等 四字: 0 照い 图: 9 まし 0) 念思 如三 此二 75 严丰 き悪流 提" を生ま 0 b  $\overline{f_{i.}}$ 0 1-₹i.: -j., 到 Ti TT? る勿言 7 0) 0 の高 を得れ 諸。 品品 商品 12 人に、 を作な 人等 0 12 即意 7) すと跳り 0 かと 温泉 の我が身こ 諸比 以言 T 人 3 8 丘、 1 なら 厄難 1 汝が 剣い 12 Hic h た 0) た馬王。 た Po 處に ざい 6 心に於て云何 0 即是 五百人中 記日は t, in 乃な、 5 問意 1 彼如 是常 那波雕婆! 0) Ú 0) 0) 大商王は、 弘思 如言 岩。 Ti. 3 L 羅等 明寺 百 安閣迦 刹节 の気は 商 人信 女上 巡諸弟子 是是 を將 0) P 過気に 馬馬 人 王常 T 等 なら を疑り P( D 五百人 安隠に大海 1 132 10 人に 後 ば、 5 O 淵 11, 即ち合 世場の 利公公 75 1) 彼

復 明寺 0 暖台 1: 野意 FIRE 共 10 0) 11-0) 卮; 造さ 1 1 2 意に 1= 10 歌 虚妄 處分 7 献艺 4 0) ログなち h を渡れ に乗 と欲い せいう 步 3 T 3 , Gt. 彼岸 合利 1= 丽= 達な 0) 神。 到; 時も 寸 にいい 彼 3 18 0 5 處に 得太 8 於て、 2) 0 含: n C 利, 教力 今 明 も、 化 1 将る を示い 现法 T 我や した。 復 から 所 6 に流 -[X] 別する 1[] 7 6 15 我! 9 我们 から () 所让 州. 彼如 见

であ 历字号 生品 1= 見曠野 3 希有 能 0 ( 是於 0) に放て 想を生ず 0) 如豆 3)7 大利 化し ~ し。 益 0 生まれる 316: 汝諸 かん 海票 此 作 を脱波 Ir. せり 0 應言 する に是の 是 0) 70 故意 得為 如言 4 1 汝等 學 25 3 82 0 L 沿 3 諸い 1= 佛生 Ir. 6) 1 所に 如江 深: がて 力等 1E! 照: には 水管

证:

信言を

心言

3

諸善男子、 亦是 沙心 陀國 門聖 洪 T 0) 我等 1110 0) Jin 71 0 是" 所! て言 Tip 王为 1= より、 含城に到 の第で に至りて、 14 它 至い 婆师 如來 b は て、 次第 てテレ 已に警髪一千人等を度して 子儿 < 婆、 を劫行 0 息有 5 所に於て、姓行を行 處處遊行し、復、廻還して王舎城に至 1 長老合利 遊行 給言 枕行を行すべし」と。彼の る無なか して ふの知時 して、一 出家せしむっかい き記を作す。こり其 神界及い 1 及び日犍連 聚落 25 1 が。時に 我等 より 1 出。实 Hela HEL 0) の五百人等を度し、 聚。 訓力 をして、 逆葉惟。 多人、 復 諸人恭、諸比丘の、 -زر に至 加加 filli 3) 171 5.2 家を破り宅 1) 道; 陀図 語の るっとっ 説野性し、各各唱 復 沙門瞿 0) 0) 異い説 村邑を 語大成 出家。 時に多くの はは、 を作して、 is. 散意 を得い 前に來るを見るや、各各個を說 被德大威 歴で U 闘き 己なり 投がが ~ 大成 0 放力等 邓波雕" て言い 随き 乃ち言はく 衆がい 後以 150 殿神有の、 にく、 に行う 0) 婆閣 を絶言 諸等男子有 18 377 具に ラ沙門程 迦かの 大威力有 -漸行 せし 邊公 如水水 む 程法は、 り、當書 に跡辺に よ ~ " り、 し なは南き

0) の時 大沙門は選、 彼か 9 所聞 事法 諸比 0) 假" を以て佛に 上等、諸の 南流 山流 を跳っ の多人の、是の如 元 间数 て北き ひて に治療 說 < 20 啊: 已に婆 時、 2 で 個を説 图 世尊、諸 等を度し、今復 を開き 比丘に告げ 100 心に惭愧 能を得る た を生 3575 て去ら く一次等當 じ、便ち佛所竹園 h とする に知 3

斷

不

信人行

品第五十

して、一切處に、復更に聞 20 「是の大沙門は還、南山を踰えて此に詣る、已に婆闍を度し、今復誰を將て去らんとする」。 是な(0) 一如き音聲は、應に多時なるべからず。唯七日に至らんのみ。七日の後には、是の蘇自ら減にとした。 < 銀む ん。諸比丘、復、人有り、汝等に向ひて是の如言偈を說くと雖る、

是の語を作する のに、汝等應に此の如き偈を以て、答ふべし。

「世尊大丈夫は、人を將て如法に去る。既に如法の行有り、智者何ぞ違するを得ん」」ではなる。 の時、彼等諸比丘遠、其の晨朝時に、日の東方に在るや、衣を著け鉢を持ち。王舎城に入りて食

を乞ふ時、衆人見て 、皆此の偈を説き、相告げて言い はく、

作す、一沙門釋子の、 に諸比丘、即ち彼の偈を以て諸人に報じて言ふ。時に彼の諸人、是の偈を聞き己も、是の思惟 『是の大沙門は還、南山を踰えて此に詣る、已に婆闍等を度し今復誰を將て去らんとする」。 七日過ぎ已りて、一切皆滅し、一切處に復聞 凡之度する所の人は、教行如法にして、不如法に非ず」の是の故に此の聲、七日になると、「ある」となって、「この」となって、「この」という。 かず。

1=

亦言 内部 70 10 b 3 FI: 1) 巴。 彼 語は 得 Ir. 岩り して -是: -() 出字言 0) 功德 けっけ を担急 時 彼言 0 何· 大龍 0) にこ 池 五二日五五日 復 S 我们 内が 1-4 0) 0 雅" 間がない 利り 京!! ha 時; 0) IIII : 10 11 23) 163 家に 频 < Hi. 深: -[ 70 () 1110 HE 1 23 2 以為 -5 世" 112 L 5 迦。 得大 を見べ 6 c ) T, FO Ti. Wit: (1) 世余 九二にもご にも 法! 1 0 合 受引 9/19 Ŧi. 、 一次等比 汝等品 道等 此言 111-11 W. 大馬 -5.3 1. 波 制力 域。 に内と ph: 1415 功 何荒 に食気 道等 9 1= 是二 0)' 0) 波の W.C. JUE # 1,0 产 1) 0) 法 仁作 侧手 (1)11" N: 弘\* 13 压 T 18/0 沙 [] Mila. E. 級出 7 起: 11 (1) di, 情情に見 かっ 11:5 たに別なる 11:1 人: LC E" 报告 T 1 7,0 當電 はどう 司をお む 111 17.5 1, (三) には、また 大点 11:12 波: 1 小いま 0 (1) - 5 1. Ti. 功德、 1 送-FT & 地" 16 9 ( -17: 1) 1 2 得本 200 已0 1.F5 信言 8 1 () 4 A. 10 他 11. 1012 . 道。 他 佛二 班 10 法 是市 JUR. 0) 11: 1= 111-12 W.C. . 0) 13 1 · 旅歌 人艺 1 15 多か 用字音 1 4 112 (3) 6/3 に消比に に説法 III C 1013 1 10 10 恒。常常 1:15 T 1-1: 1: 惟? 日本の 湯 貴等 , ---说" 法" 功徳を 深さく 之に 111 115 1 ( -- 2 已是 し、法法 1: Ii: -11illi " 11:1 , 正信を 他 コイスじ 41-等 h 是なの 11:8 -欻" 此 15 41 12 0) 大流 -5. 1 0) 0) を読るた 11:5 供養器 佛とり 172 中等問以 生言 大: 人也 烟音 11 人 力き 12 1= 利" (1) 3 张。 11113 には 所る 国智 住りろい 0 道をう 237 < fi. 11 公汝 游 沙人 是等 きた 系统: を得 1= 2 3) () 路: 至; -0-0) - 4 5 -رائن 記さ nt: T 6 加言 3 () 1 10 さなない 6 排: 4 次の 此一 9 -13 に出 江江 fi: 12 應き 粉红: 111 佛 我的介 なり重 11: 1-3 彼 月片 3 1= り 联品 11/1-我が 楽人大大 IK b に諸は 作生 U) 大流 せら 0) だっち 1162 filj -TEU

50

を含ん 15年 7/1 111-2 3 113 行态 [] 想 12 -1 177 O.K 1513 -1-7,3 批: - 1-行言 12 供证 せか U) (,) 3 U) 说 砂行を 165 不 歌 ること n:: nit : : راند 113 7,3 illa. 測さ 微 法言 V 1195 柳山 W-7 · Mi 場ら 状态 で及り 10 1,00 1/2 行: 武龙 沙門たざい 1113 1111 T.Z., 川せつ 133 7 3 0 を言う 己言 饭 房里 Mi ir 11. 1110 gijo 歌 欲言 信 2 Dir. 後 i) 阳 を念す 念 僧を含め 0 7 1111 6 想 狱 を気 1/2 112 ALL I 12 法 小学 沙溪雅 する に順意 8 歌先 服や i Nin 1 -施世 3 行为 1. だせっ 無常想 Mis 想を試 3 12 - 30 を記 111 7 III! [11] 5 5 を行い を数な 利"企"、 效: 3 13 10 [11] 1 るを放説 は使う て行う 混合 (, を記れ 省: 歌客はい -1-5 1 1: 想を設 戏 1/2 じ、 11 ] 13 3 - Ita 4 THE P 7: C, 10 代 飲むさ [[11] " nii : C し、 12 13 ' · · -1 11 3 烈: 沙 3 欲境想を **数** 那 を買 を遺標 法是 欤 .. 1 苦谷 天を念ず をなん 波那 1 Te 前: 10 all : 0 間章 精。 L 信言 nil.5 败 5m 5 数" じて 及言 想 11.3 沙 īF.L 佛堂 4 -念を 11 可はさん た 出作 3 心 -7,0 行かる 败 自然 門人 不言 1 L. 13 でき W b し、作戦想 浄さき Ti. 念なず IE. 3 -[ 明节 3.3 C. HILL. 想を に会別 数法 7 C. 议是 20 ME 2 に不 能出 るを試 Disk of 記せつ 食。 70 3 7,12 我" かい 作 L < lilli . 70 勋 海洋 (机) 想 供 统流 致" IF. C în; 1. を設 7/2 施世 说 5.113 江 11:5 7,0 3 を念な 3 門花 残な - 4 1,0 想 3, INF. 1 7 % 117 1 壳 III B でなれ 欲之 11): U 13 11 初二 13 13 11 がこ -6 -3-1 小 70 1,

| 四、内無   色想   親 外色多   三、内有   色想   親 外色多   三、内有   色想   親 外色多   三、内有   色想   親 外色多 | 规 骨 散 蟲 良 血<br>烈 烈 烈 嗷 司 孩 | 左の知し。<br>一、腓根思・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 所 50 を 法 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

讃が 散想を讃歎 徳き を念す ~ < 3 . 1/2 1 解脱門 設装数 半焼想を讃い す 0) ~ 諸解 ( 所脱分を讃い 亦 U 應言 焼きくり 1= pu; 想 じ、 E? を強ん 勤元 四山 2 八勝處を讃じ、三明を讃歎 15 如是 意足・五根・五力・七覺道分 可か悪を 似き 70 世 Ü. 亦言 應書 1= 諸功 L を

八 t 六 五 内無 內 内 內 無 ANE. 無 色想 色想、觀 色想、觀 色想、親 视 一外色白 一外色亦 一外色青一 外 色黄

亦應に六通っ 0) 功徳を讃歎 す ~ しる

説法儀式品第五十二の下

諸人、 は復 肝等 途 を作さ C 諸佛言 柳节 1= 1 一音を出し 即な 諸比 野 ri E U) O) 11/3 売り C 0) 水 か 集聚 功: 丘、 32: 0) 0 初徳を讃説 んみ師 諸根 世尊意 T 此 て法法 法是 北: して説法 種は 0) 0 丘、是の如き念を作す、「如來 など聴く 諸 北 丘 諸人 8 で調 1 種。 同じく一聲を發 非なざ 1 [H] : 人 15 施及び 道說 すること、譬へば初學 の毀呰道説を聞 說世 乃至、六神通 0 るをや に出 する 是の時に し、 飲湯 を得れ げて、是の如き言 情から 6 して、 し、 3 時に諸 即は 北 0) 諸波い 0 きて、佛所 諸功 佛はのけ 唯然 談論段皆有 路比丘、 せず を具 徳等 新すい 功德 1 0 諸道子 口台 己に我等罪 是の事を聞 せさ を作し給 30 を讃 0) に唱る 1= 讃が () 來" 2 是ない。 說言: ATTE 記 も じ、乃至、 て言い 0) し、上かの 0) 3 を請や に地" に五日近日 き已りて、具に往きて佛言 合からしゃうしゃ 13 < き言 3 汝諸比丘。今より U5 く、 大神 ベレニ て、 如き事を自 る者も 唱き、 な作う、 法を演 地通等 是の を請せより の聚集大會 3 して 語 0) 彼か 、異有 功徳の filli? 说 す。 投票 司 -4" : N: 己去、 すら、何 を許いい 阿 比近 乃等 () 316 10 諸師は、云何 0) 日章 無き を讃え 時。 語弟子 せらる。 -11.= 活法 ほたか しいい から 説さ 日后 が如きぞし す。 五 日吉 で時に同ったに 的 更 如 1= 0) 23

乏なせ 造さ 0, 1= 1= 歌 時を 加言主 前にし 第 130 説さ して 出。さ 法學 105 多世 戒: -Ti= h 又完 於て 1,2 43 T 0 治げん 政为 三にし 應 場と 多言 是 記せ [ii] 5 不 計と 才 今ん 作。 120 1 む 17:15 -3.5 0) 0) 北 知ち 文ない 第二 を作り 温る 第二 中方 난 膨 15 ~ 丘 法是 地等 = 2 23 1= 73 行中 して 於て けっけ -1 者の 鹿芸 1 1-7 で 70 6) 成 乃た PHI-P 世 3 11:5 说 解评 岩り 1 ~ 173 佛诗 , 器性い 法是 L -5.5 3 就: 一日と 7,2 1) 4 T 沈し 11:0 3 8 -す ) 3 1 3 Ti In 1 00 第5 난만 1. 復言 清泉 111 大兴 連ず はなせ < 訓言为 T 15 2 3 -歌 1-妙言 と分元 沙塔 9 10 1-B 給言 作言 得多 文为 第 1 15 3 -3-世 1--13-13 三六 学 111/2 記さ 1: 70 10 3 () 11. 0) t 復志 に分か 孤党 沙湾 7,2 J.M.C. 足 11:13 用等等 1= 7 1) して 1 No. 脱る 0 4 0) 114 10 此 ip [m] 5 汝諸 からいことにと 人 现为 消した 11112 北 135 修い If: 品管 -5 1. 合き し。 無 沙沙 ST. 35 12 1-1, < 1 ~ °° 此 かにち 彩色5 1, 情 THE B 3 无点 門子 0) 7,0 等う II: 治する K-5 得太 時を 43--4" 70 1 是" 岩。 作 解以 -[ 1 723 ~. 3 111:17 我に -TI' 351. 11 政为 た 3.VE L 11, 今元 -1 温高 - 5 足さ 近·(· 北京 随語 0 130 かし \* 1 - 0 3 第二 にし 足さ 及当 上はあ 1= が行ま 4 2 今日 日島 7 沙言 加 第次 15 -4-CK は 7 7,2 1= よ 1,3 簡擇等 全 地で 記した ٠, [14] T 厚語 < 吹二 8 2 1) 6 我的 YES 100 10 乏は 10 . 3 (= Lo 个是等 及記 17: 門や 選問 日日中 伽声 -後ち 但持 出た 復意 に作 我能 -5-5 712 112 0 弟 1. 出し (= 此。 --- < 子心 --6 解了 岩。 ~ 阿からか 1:5 Fr. 生5 できっ 120 北: b 0) -5 しいき 企 7 1,0 を解了 -160 13 70 0) 3 0) 和1.5 記さ 汗沙 為 第版 更高 压 治で 7, 制造 注語 -5 12 法法 111/ と、 义言 1 明や 1= 70 1) (2) 12 وي 解了 1 2 第5 唱是 地艺 にしていたか がした C3 PH: 5 諸言 17. 1= 7 T 150 19 41:0 i -1 115 根元 -12 る者の む でないる 7 我和 党が下げ 法是 をより 146 2 1= 8 0) 10 ~ 授受 開館 现次 應言 3 -5 + 元 L 今日 に家の TE's -3. 10 13 6 0 · IO 17 130 し 給 記せ 0 次し **角学** 及言 ラト 告さ 法是 第 第二 應 は 12 乃言 13 - 4 應ま 為生 須之 - 1= 比以 手に 1-派当 1-2 ( --1= 比 丘〈 MI 打多 5 漏る 3 24

人に復た 塵ない 压、 四年2 证证 諸は 其法 痛だ は 13 和品 な 比近 13 汗影 0 0 23 和心 諸 Ir. 彼か 涂づ 法是 11:3 13 寶; 3 す 13 0) 香が 比 -道: 以為 物 滅。 几字; を 0 CZ から 是能等 是から 末さ 香 压. 受う 法点 故意 洪老 1 1= 水る 香か 比以 諸は此 0) 師し 已能 1-及 (1) 17 0) 11-び袈裟等 法で 諸は 及 -j. 如言 丘 0) 多 b FL:" げ 以為 -乃至、 飾 日中 3 CK 7 元 0 丘 12 新花 事 諸: T -0 0 麻お 衣系 0 は 36 應るに 記され 0 -0) を 才 共产 佛にい . 植越有 場点 厭禁 は 以為 堂だっ 五( 1= 0 法党 是於 < 腐焦り 須なか 将 散え T 足る 地写 地写 0 語は 9 L C 将や 老 (= 亦意 1 10 如き 此 具に往 持。 生 涂n 起さし 73 乾か < は 1) 應 -Ir. き、 能 足かし ば、 す 草公 3 1 供《 C 1= < 軟草 38 8 130 35 養を 告げ n きて佛 法是 聴き 退力 應 喜 78 洗き 地" 以為 0 供養 造音 得太 を演え 心人 2 な . も 何管 て言れ 或は を 3 す 共产 泥" ~ を以っ 之を 以 にはない 洪芒 礼 說" 0) 5 h 間在 す 脚あし 一方を T 復 20 35 0) ほ受う T 13 变 ٥ 7 聴き す 3 地节 6 0) 行すす 吉が を見る 5 0 時音 70 麻っ 放る < 肝寺さ 是 酮· 說為 1= し給 泥蓝 ~ 等 3 水等 應さ 法 でう 1= D CZ 冷 0) 即為 35 1= 法が党 J 諸人輩 諸は 以為 乾か 時等 取と 1= 0 佛言 地" ちは 配比丘、 佛 香湯がう 乃东 T 1: から 82 11 香から b ~ 0 至 7E: 淨。 0) . 0 ず 斷行 花 是 是 故る 11:3 0 以 3 女子5 () 諸は 0 じ給き 70 恐懼 変散 佛诗 此二 以為 7 73 0) 0) T 北京 泥温 持る 11、宇音 時 , 0) 7 6 地言 II. h ち 慚だ 後、諸は 種ゆ 到是 壞 地等 0 前しの L5 T 9 3 1= 北ば すを見ん 15 饱》 FIP 種の 33 ず して 復志 1-指 を 共幸 比京 丘 衣 麗を 0 敷し 以 げ 0) 香花花 聞為 5 0 0 压《 て言い 勝 上文 T 過去 数は 行 -し、 15 1 3 U) 1= 彼" 復志 塵だ 数は 7 檀 ひ給は 故の 散え 11:0 3 足が 塗がった。 野当 埃: 足。 3 池 しず -4. 1: を を流れ 1= 112 20 18 香湯 0 は b を受 P 汗沙 滅い -L 0 肝产 き < 香及 應い 逐分 -共 1 何 5 e -. 13 -1= す ٥ 10 説と His 1= 一次諸比 () EU.L < . 以 UK 15 和心 家山 1, 1, 活っき L T 諸 T 時 利息 0) 我能 人也 世: 1=

18

782

寸

3

0)

して、

(1)

17

-1-

迅管 0) N. 諸法人 in ورد 1112 復為 排作: 以中 73 2 10 درد 11:12 \_ 3 2 弘 4. . 是 0) 沿流 Jul ? 0) 程子等 いろん。 若子が W/2 神" 物。 简字 14 25 3 北方

0 共 を以ら を作る 33 1= は 5 12 0 T 應當 游言 恐怖 部門 依当 日子言 しず 0) III! 1= 法监 T i, 13 時; 谈 が、地域 ましば に時 諸北 10 ひ給言 抢。 諧地 す 12 . 但是 を知り して Mit 田寺 演奏 II; 20 此 能是 說 13 1= 0) -1 JT: 中多 lī; 具に をし 、具に世体 --3 11字: 1 比。 13 0) Ir. を許ら るた 是 ~ -5-若し俗 说》 上。 -しい 0 ill's 0) 我!! を収し 愛い 此 衙: 疏· 許· -4 此 111: 饱 Iī: 12 心 簡も 人の 01-1) 休罷 若し須い H: 間, 恐怖 3 自自 -5. 50 说: H 100 時 , 便ち 世 せし 3 -11-別がたび 続き 清 て、 間。 の諸是中には 91 10 0) -1 りて、具に 本を収 11.5 2 · (1) む 時る O 75 此 無る 7 fif ' 11.5 行为 1: 1= Fr: がて 能 JE" する 8 6 0) -5 侧点 に達 時 は "31" If: 15 る英語 がご 製 能 -500 法 0 L Hu 大品 / 1/3 | | | - | J | - | J 1111-11:4 0) 1 比。 il 恐怕 時。 でき 時に諸比丘 要" 3 ا 全村 创化" 17/1 2 变 た 1 10 1: 是に 16 0) 17 U) 告げて 1 -16. 1,0 4 操品収 发 炒个 1111 111 以之 Ii: て、 12 たに 所 1) " U) るで -1 4 10 will. 11: 11 % 00 a -5.0 71 版: 具に世録 止、「論後」 る者が 160 间产 1 具 15 10 聽言 3 がい 法当 11.6 -[ 1=0 時 70 10 U の編作 て、 fili " 17, 1 1 時; 10 许多 ・く 说: 7:0 きを収 以上 が論 -5 . 5 (3) 法 に白す。 佛に 法是 し須る 0 世 0 0) 0) T, 11 h 文に -放? 時に 自 ( を演し 秋 と欲い 5 ジャ N. 此。 で安比 他" . -5 0) 說。 . 佛言 一. 我心 或。 為: はざ 法言 0) す 大意 可 漏 はい に沿っ 印字言 Billi ران 3 0 に側点 没た 1= B 1: والن 集 136 復、一月に 小小 15 微学 T 身心。 施" 强 1= 法法 迎! . に告げ 人の為 出 此 3 -5 1 3 遗言 ひ給言 F 波 h

10

法門 高5 悉 堂だっ 0 便气 난 肝許言 ò りとます 故意 T 上心 3 195 = 1-12 之を 内克 谐: i 丘等。 計画な 1= BE: 0 13 1= 相為 JX =: 爽か 1 を得れ 亦 於て 時言 此 5 0 درز \_\_\_ 比心 妨言 訓. 一堂に二人説 1= E T 我们 L THE S 正二 復意 -丘 記さ 1 し、 3 (2) む にき 間為 復二 C 法意 で The -1. i b 1 丘、 即ち二堂を 說言 彼常 往來交雜 いいいして、彼 しる 以為 C 説 9 7 きを許い 往 岩。 日も T 7 12 きて 佛に 復 者。 3 此 0 是 1 を喜ば 法点 72 語っ 皆う 0 0 -3 自意 佛に 許。 往中 大意 恶 歌。 して 時 7 中 作? 水しの す。 T るを得 37 せ 1= 又時とき 白章 是 記した すい 0 T F 15 は 0 h 歌り 佛诗 て、二堂 佛に 1 堂が 3 0 逐3 0 4 h 座言 0 時を 须艾 1 1-1-1= に、經を 3" 白まを 諸北 乃ち 往詣 爾: 高から 300 肝さき 共 此言 社 12 上に引き 諸比ら すっ 座 1= 0 0 < 0 ら衆人を割り 压 諸北 時 楽しの 3 如是 亦意 彼か 7 0) 内言 佛き 敷い C, 1 18 で復い二堂 10 丘、具に以 il 訓。 世で にか 派し えせ 水。 120 丘、 1= 會為 --... i i してい 之を治っ -変 げたな に記れ 2 一堂内 して、 彼か 各お ひ給言 , L ~ 者的 L 諸に 别兴 無し の党が 13 10 順き 和派 1-0 或る 13 を得れ -1-寸 ~ 压 佛に自 説法す < 更高に . ... 130 0 近. 1-4 " 0 耐音 去まる 集る 處に諸比ら 法言 1-L < 諸比丘、 3 0) == 大意 4:0 1 明寺寺 IL 我们 軽をしてい げ 1=15 1 0 して 3 cz すっ 大衆 法師 是の 說。 、二地区 E 計りや 亦 13 に 法等 丘为 からつか 法 佛、諸比丘 具に以て佛に白 1= 時を 無言 比丘 復茫 猾" す -有 相接し、 倍 野船 ( は故い 3 丘 衆ら 6 有 100 法門を て、 0 7 1= 2 0) 岩。 更に始多 打のは 8 -0) 6 に告げ給 應言 1= 或はい 諸は 送がい C ごとく、 T 6 15 に調う 0 以うて --lifi 信感して、開説 或意 -須ら 或は比丘 法師 相ある 経済は 起ち がどう すっ U) 整治な 相妨礙 し、 たちなか を高う 有 ふら を演説 相談 ・更に倍い 13 妨ぐ 学点 政ない して、 す) 諸比丘に < 徹 じ、 b ると無しつ 0 稍言 1 一分よ 0 し、是 行 -10-2 升等 を得べ 此二 - <sub>4</sub>-. を書い 此二 0)

小 于"比" 及"丘" 50 是:の b 此" 松 何流 法是 CK 0 12 等。 Fi: ALD? 所 12 39:7 0) 到三 を説 に自 俗行に 1= 肺; 123 18F 1141 便是 を五二 和是 BL : U 1,12 0) [1] 行信 を収さ **研作**·· 文句 7 と為 110 0) 9 世第 -1:1 依って ink. 是= 随意 個 投品 路上 ME IN S を失じ 5 15 1-す 10 資金の military in 依<sup>à</sup> ---0 被意 光: 12 是(0) 以て付け Min : 一には自ら . 型 -31 15 -5 6 of the 虚に組選し 北流には 此 作等, 彼 七二十二 和是是 次第二 0 明記 する 16. 人生 にいいた 四上 1-法する 彼の 15 如是 1, 1= [5] 4:0 と答 之だ 18;1-1 6 你 说: 開製等に済門 2 15 25 歌等 声 比 3 10 < が故に、衆僧を召集し、 20 1= -とて にして説 -5 و الله 厅: 1, 人生 シー 唯 10 512" : -: 何。 に語言 []] 12 にはく JL! 1:3 計 华江 200 若し比 AL. 侧" 命じの 政 Ji: () 3 41. IF; 0 0) -. 法 11.33 1--0 II, 0 1 3 - 4 岩。 時等 せら 上等 JA - 1 11: 1 1 1 次: 13 是: 位 0 げて、此 - : を残し 15 17 L 1= 10 L ati Jeo 出は る、 北位有 心他、叫 1= درا 1 加豆 () 111 IT: 全; . h 是! lill L < 0 1 次第 11.5 3 長等 1 (i) 40 松 -5 U) 13 之に当ける 13 うては 事を ilk " 友! , Jt. , た。 0 肝等。 加二 12 劫。 に依附: ji. 丘( Aus 111-汝 12 MIC CO 真。 で切り 流北丘、 1:-0) を生き に進 は将来 哥长" 須らく往 () 7 法是 -1 1 , 法 ilk. ٠ -1 3 值。 他" 或り 0 1 in 1= び給金 明美 115 花が受け 我が 15: 是一 -5 Mil の世人、此の 化 流: 法: 然る後、 0 一世 1.1 -5 0) () 滑<sup>な</sup>ほ 13 < 北 城。 俗了 座 1152 200 1 彼前 ~ -15 、追聚落に指 人の歌 る答 t 18 カコ 15 俗言 lī, 企就 1111 9 h 5 9 歌 之を放 汝等 行あら 次 此 30 ず 三 此 此 Fr: 引起 已清 wit: カン 如言 北丘、和上 0 を特 に差が 71 を開き 140 に似い ば 1= 9 Ti. < 李儿! 時 6 11 -失 1= 若りし 提言 学 Ti. 1= 10 3. に言い 彼。 已言 失行" 0) () 遊り 14

1 0) 735 00 1/12 现象 0 [刊] h MIL at 付き 珍 不 10 1= 0) III. 資源; 智慧 名 遊光 الالا 0) 115 月言 時書 . b 注: 0 を 17 0) と入海に --價品 粮等 图: () T h 如是 總清 3(5) 是 所言 所。以 質。 很能 T 食 0 挺をし、 父母·妻子 1-3 間。 和的 U) 1= 1) E 正成了 七世已來、家 1 15 提了 F3 如正 2-11 (1) 質ら 摩尼·真珠 逻辑 し、又一千 具とを辨具し 370 在 何言 65 Fall 3 是を具跡 15 言 0 10 () 0) 1810 许多 商人は、所須 0 步 1 \* 眷族 新された 最も導者に 我念 h 作 37 30 と欲すい 6.3 3 **永内大富** 聚。 0 ·阿玉·珊瑚·金·銀 6 山 髪な 1 し己語 -11 落? EEE L -して、彼の 简许 を 1: に記れ 善 10 別言 洗 13 5 にして 作中 往門で 1) 所謂 63 -彼如 を具然 す。 沐 b 6) 世: गाउँ 0 0 T L 严: 3 商人に奥 各各 大海に指 父母。 時会 時 佛をいけ 遊っていた 0 300 尼·真珠。 教物 に慈 此<sup>=</sup>の 八陽に 1 2 して海に 諸高 安心 後 さい 者。 我是 心心 震さ 图 12 諸比 住持ち して、 الما ركي へて以て るべ 人、皆共に 管器 戲: 何為 を後れ 「提内に、五百 海流 受5 逐 人い II. 許多 烈, 乃言 0) し。 に母語 1= 17 10 て 校常 1-八島 20 入い 1 -0 に自ら 告 貨物 財を求め 本貨 0 0) 歪 共产 げ b て諸 所! 持节 痛さ 金銀彩 集會 0 にろ が変でけ 人と為 法 在港 事ら 家公 さるさん P 1111 ( 三点 000 3 0) し、谷の 1 DI. 商人あ 一千萬 育し、 なり 川流 て安静 L 1) h 來還す 他た < 不幸 0 0 から 他の聚落 八記 , 既に務 為: 0 打力 12 60 -和談話 我の 水 多言 汝等 たう b 25 是の () ~ から 0 0 C 時等 b 0 3 0) し に対けた 一千萬 故る 是 で受 悲 家 1 干荒 温さ 1-事を T にことす をし 彼此處 洞· 0 15 E III 是: - 10 26 間台 知し 1600 13 13 12 0) いっとく、「 0) 3 · 清福 人中、 T 已是 時 を持ち Ii: 11== 3 1= 如] 0 2 是なの如こ 舟気 至x: ~ , 5 b 出北 き等 0 應當 慈治 て、から 自意 6 さり 共。 を治さ 我常 一商主有 して T 3) 0 0) に種類 種は んしと 0 等 -7世 道言 此言 U) 北 13 により 过了 0)

ち 至し 見為 慈じ 1= 功人 0 信言 進し 中意 損気 验 銀元 我们 存言 75 10 1-是 製に 11女! 所是 必ない 人 世 70 111-4 汝江の 4ME 3 h 將ら 大点 し得 图点 海高 切言 17 1-此: 海 1: अहर् 1= 住等 紫花 13 大点 欲ら 1111 えし (= じ) は る 汝等 85 持节 0) 112 海 12 111: 多点 カラち -11111 内部 1= h TIIL. 73 个 0 10 1) 1= 三とい 耐 父母6 3 1 是 質: 是等 12 欲馬 0) -0 州; 彼門所 す 1) 0) 0) 13 便ち 今にち 時。 師 所知 鸦 T 州計 以" 内部 明宗 如言 财产 le" 1= 7 T るこ 順 0 爾 調言 1 を求ら を供売 供養を充 慈七 ANE to 至 滤 等; 見ら 時 0) 我! 当 大富 b 波 0) 明诗 て、 温温は ##1 23 0 慈治 生じて、逆に其の母 前豐德? 投が 1, W: 富一 10.5 る ·113 德也 心 M. M. 21 0) た 1 者や 0 復きない 其 市 座ぎ 植泛 7 频气 是常 的中 1= 制造 我に 足し 有i-20 t U) 0) ==: 資金 -1-低言 物具 加也世 (= , 徐 0 如言 1) 起" 元 116 今は 1111 2.1 小 き念を作 残命行あ 足し、 T 17. S. 何答 行节 持 5 L T 神: 父母" 月十二 华 To 1:3 -植" 7 3 慈者に 慈者 を求き 以為 て、 11 を携ち、 T 213 凡之須言 行 T 1 13 6, 及智 9 題る U) 必ない 1 柳二 0 CK 告げ を抱持 諸妻子 3 故意 衰落 Tipi--现的 功《 12 歸為 0 0 地形上等に 德等 1111 て言い ちから 1011 もろ し) 着しに至い 死し 所有 から 温. を修 6. 我" 利二 排流 3 し、之に告 4 70 版章 日与 は 供答 0, 10 -/213 功 7 置》 45 [in] " の発 今の 德芸 12 .; 0 6, きて 10 9 今ま 小子。 望い Ü を具 **皆**想 析i-见: L 3 るこ でい 家门 (1) 窓は 是: 今に 内 -j. げ 财活 に彼い 1 寸 洪 と近し 今日 所以問 T 岩 0) を 3 (1) ひづる 3% ا در El. PIL = 水と しまき 1 用為 < 打: 必ずら を作な 111 何管 3 得 T は 8 13 -0 , Mi 際主 h 無空 10 布 人, 一 嗣 が 足真珠 川台 是なの 施\*\* 有り 1 から < を打っ 為 收货 我们 打力 巴言 i 受子 汝と相な 爱子よ c (= 沙 0 如豆 かい 8 愛い 於で 即是 大品 300 111-3 0) ( 送り 故の 臣 消走" 再意

能 空 别答 求 ( 13 五是 沈与 家公 25 弘 人 h 能 13 から 雁 寫: < 浮5 3 3 0) 3: 7 故意 1 計: 人 75 海\* ととき 信点 () 0 彼等 かによ T 1= 價品 -2 活 沙山 行 行中 人 與意 3 300 者ら ∠;\ C 海な とう 海流 内部 洪 是 1= (= h 01 Fi. 至は 0 到公 計ら 人后 3 h CZ 1-所宜 9 共 1-所言。 () 12 海流 热品 11: 破江 到 b 尾等 技 9 () 世 途? 日言 報之 9 1 0 船塘 五点 0 3 海票 加。 の 1= 汇 張の 相等 かくさい 人后 心 5 心し、 報と 0 13 と、温 大 **治告** 告: 游玩 1= 也 を以こ 人 30 中 ĩ, 没 则:

T

0

唯言

変し

商言

ナル

0

2

9

活'

<

2

18

得六

h

流あ 圍る ----3 3 極意 達 爾音 0 U) 0 0 3 銀元 域と 殿下 活と 2 25 h 0 に、 • 小香 城で 流? 0 印字言 132 遊り 微流 茶い 天 1,25 是 妙的 窗、言 望見す 歴られる 慈者 を懸け 1 四 0) 洪 「婦 欄 時為 如女有 楯の 0) ( 1 南京 風言 娛樂 0 終しる 彼如 1 8 3.4 寶幢 七寶 及当 共 0 0 因は国 0 船 9 70 0 0 1= 12 城る 處を具 諸寶 城る 删赏 至 彼か 0) 堅。 り海流 に於て 所に 20 0 ょ b 北 ---関の 成や 化计 0 h 出 足 草が、 情念 0 13 活に V 添き すっ 一ちる 5 1 一板を提得 5 殿宮の 香 波 0 0 在恋 ~ 祭 端正信 に後ひ 所謂 有多 彼如 ( () 金や 香 0) 2 語の 爐る ・偏梁閣道、 城内 微み 1 1 金に銀 妙。 見る 3: 楽の 一緒に対 果子 0)4. 希け ~ 途? 有 < TE TO 9 琉 即左 處 1 及 3 に彼が 妙的 觀ら 璃, すりは 5 中意 L تان 其· 落 薬草 者 車: 央に 13 T 0) を焼た 厭あ 資帳す つ。 , 道言 0 板に、 任為 视台 < 1-15 其を 373 His, SILE " 者 從い 食 b 3 の浴 T 依\* 瑙; して 共 < 服式 T , 覆は --0) < b を名言 1 最 城る 行》 É -15 珀岩 少時活命 寶殿 勝 0 9 30 9 ・兵味は 手飞 和種 V 無なく 设 周り T て、 有あ 小 を運ぎ 妙二 [1]] 1= 地多 毘び 等 0 b 0) 1 質を切ら 根格 1 1= CK 0) 名言 0 諸なりる 寶篇 話い 足記 波 7 後 100 却? h 婆-18 国家 政ない 1 安提(をいか) 助 t) がごて 0 林光 便等 0) カン 之を脏炭 现。 爾寺 11 to 9 即: 泉 路: 慈者を MA か 0) 池·渠 を以為 造る 筋にとき 日子言 北北 3 褚 T

法 侧 15 你 Ti 十二の下

る。 此: 0 和力 雅" 七 0 地 10 暖し、 b U) 10 所上 0 是の 版 723 故意 無 长山 h 0 < 汝然 我们 所言 9 华。 今生 四女 华勿当 かという The 此二 U) 足言 , U) 自意 地な 其 . L 乏意 15 O) T 股内部 人 15% 1) する El" で、 質殿男師 1= はん 所無 11:2 3 0 5 5 遊れる 1116 1,1 3 此: 3 记, したるのは 越じ 0) 俊" 功是言 凤. 内公 何策 1) ぞ はない 165 . 0) に相信 < 深。 变" 113 自言 娛樂 沙 任物 HE S 6 T 113 此: 決さ 良、容のよう 名等 力なる 11 悠樂を受 T 能 信 來! 城市 樂上 四日, 媚 せ

63

即是 10 17 60 0) 歌 爾· 2 ちは MIL 能》 U がか 和り 火火 0 我に 人人人 虚? 防 合意 慈治 て 今主 生 港 數。 4.6 行中 SEG -5: 3 額。 に告っ でき 3 はぎ、 1 神から 迎? 150 云 此二 歴し、 に彼か 15 随か て言い Tr. 们常 なない 若い 2 0 1= 人是 数に L 13 地ない 11-6 此二 住等 に入い < 1= < 0) 一大に -11 達る 手品 -1 1) 悪き ipin - 3 選ぶ . 我の ·语~ , 10 0 資言服 b 共 , 1= 战場子、 何年 我等 0) 11 17 1 /: 败。 WE. F- " file " ł, τ, 0) 既高 ALTE 男色 は 打力 汝は北三 步 也 汝に、一切の 0) 平になっていいま 虚し 6 13 1.15 h 10 • 何い 情节 درد に住る 1115 h 2 حية b . 12 . 常さ して 経にし 此 彼かの 此二 物品 11 0) 你は 10 自身らか 地震 四。 持 女と共 に作っ 1= T :: +, 12 楽を受り 乘依 T 何是 知言 () je. 7 七覧 して 1= 水は 英な 15 50 引稿供 10 • Hi. 15 彼に於て 別為所は TES 您 しし ee? 協造 0)10 15 樂を 1-城多 h 是な知ち 阿· 至: 1= 後時 间部 0) 6 時等 • -30 山山东 東 勿な 慈じ 随る 四点 12 ば 7 共 1=

如: 0) 如法法 時も に行い 慈者な ~ 彼かの L 编 人 () 肥か 1= 著させ る時 飞 何意 安徐 資意 4 b 下 , T 行》

を持 t b 出山 -術語 0) -進 域と or . 70 開か 述 途? 13 復言 造に一の企城の、 师! 逃 ti 世意 6 , 正慎 南流 3: 1= 至在 ~ <, b T 一道行 乃言 周。 道有 を見る 泉池渠 即ち是

野? 酮で 處と 63 は T F1 3 最為 道: に言い 3 2 1 0) 記者 华初5 勝設 65 を請 0 T 時 處 具. 晚等 行し 哉さ 至 所言 亦 共主 足意 妙に 處 S. 眠 「聖子慈者、 一寶殿有 TES 彼如 受樂 3, 1 0) 7 ìÍ. 寸 慈者を 遊親し、 七寶 足す。 少小 果·真 0) L 0 3 i, 啊<sup>\*</sup> 3 城る T 乃言 0 0 の時 莊。 1= か D 城し 3 何ぞ能 歪 殿し、 i 珠 諸瓔珞、 共ら 共計 以為 を見み 0 一十九 汝等 等 乃ち 乃ち復、 0) T 慈者や 名けて 純ら 慈者、 0 坡した 相類 成员 此より去 2 512 七 丁克 乃言: 婦女一十六人有 を以 0 0 -遠言 寶時 亦 中等 彼か 樂 する 意樂 \$2 < 即ちなる 上亦復、 0) 遙は 央に 0) して る T 版: 所成 至い 城や 彼" 所 8 1=20 梨り ٤ b 礼 かる 一颇 0 中に、 彼か 其老 0) 米所成 T 數為 3 73.5 13 慈者や 城方 一寶殿 の域 0 h 10 年・數 2 餘上 9 梨 に入い 少沙 0 1= 0 城? 0 城のう に入 我等等 復註 1= 30 6 微妙から て、 耐さ 1: 新行千年 非ら 自意 T b 打馬 慈治 0) 至於 3 0 ъ 殿し、 諸女一十六人 L b 時言 来る して 打为 る英語 意ない 寶殿 8 7 域と 物 6 質殿 1= 名言 言い t 130 h 彼如 具、 -'n 如 1 窓に 惠ぶ 經~ Alle to 12 b 1) 足す 1. () 者商 3, 配に昇 出っ < 城し 0 男等 -[ < 11 意に 温力 酮÷ 8 1= b 0) ~ -[ 0 處に引き 端正に、 ElE 八点 -は、 0 < 四年之 0) 出や h 116= 共 善 明寺を 0) 節に容 -隨い 2 3 の城や 四年 の城や 金記銀元 來 處に 女 早支 Ch 35 15 20 慈者な 端だ -起 2 115 b 都? 63 慈な者を 處う 來? 住す 觀台 h 晩気の 正がに 0 0 琉璃・乃至 になり 3 中に、一寶 七野 ill i 0 彼" 2 者に 0 . 亦造 1 城ら 0 微さ ď 厭あ 0) 5 ) 共 す 何ぞ能 後時 八大 t 觀為 妙当 に くこ 0) 新婦が まし 到的 とて、 所言 0 1= 者的 真流 りと言 に、彼、慈 出 服あ 是" 成なう ・真珠 無な £ 殿有 < づ 共に T < 日か 0 0) 1) 0 視か b 前さ 所成や 0) 233 b 利力 -語》 3 處とる 7 売り見る 2 0 諸の活 1 七寶 ねて 重炸 日表 我能等 無なく 1 名等 如意 活し 1-してい 北 にて、一切の < ~ 120 1-17 所成 即是 3 具に慾樂 八次 T 11:0 すりは 所治 北終を以っ 諸賓 彼 住等 The げ かなりしつつ 73 端だい 12 又熟 めい場 樂 T しよ 4 b 企 现了 10 2 0

理言 思え 假? 三章 凡言 共 兆! 12 德 1796 0) 沙 壁宇 こうい 受! 1) 須\* 175 強なり ME 3 T T ~ 日記して 女 士言 此 int " 汝生 1=" [4] = 21 活: 0 1-5 视台 の城る 1); = 师 73 亦 復為 mit's いる 功能 大正? 0) 1: 考心 便ち 能 Lo t 选. 3 0 手し U. 20 相代 15 3:0 服务 行 我们 12 者: 12" 周り h < 坝 1. くこ 疑 速 Mi: , .1,2 1 Him 1-धाः श्रीई क -0 に連っ 自 JL; はく 4.5 き -اليا-· [: を生物 , : To 12 丽: 餘沙 重にる 位。 12 1 彼流 30 11/1 3 近失な 0 欲 不是 見せん 1 製ない 1 3 13 Lº 3 此 樂 1 ----迪多 違る 11:0 No. 12 0 ---五. 企 沈言 火火: 1: (1) 汉: 是での Wir. 能力 る英語 L 受 上行 . 7 TI 水。満渠 妙等 6. 七流 計ら 出。 13 -0 1= 年 8 如言 读言 味り 1 彼の諸女の たに 人 1= T (1) A 1= < は意な h 北2 说: 0 (1. 00 等りや 學子、汝、今、 U) Par Fil て設定 年之經 所成と 遊ら -) 9 1: 0) 時言 -Min. 115 盈满 1年2 () すう 自し 慈治 0 3 7:5 0 前。 12 此 路! する T 1= Z 1) 戦に行命 11.0 "。 " 漸荒 11:3 -Ç. 0) U) 何だで 1 成中に復三十二 を見べ 然是 TI. 能 4-11 明寺 Ò 進に 干量 T 8 3 It 信湯 1) 情? . . . . PIT. 地に L. 我能 100 情 北市 73 9 共 又沒 红: に言語が を一種で O 4 15 8 0) i 4)-て 此: 相談 jj. 利产 T 0 方言 i ' 10 100 を推っ mi ! 題言 人 1jii · 道る 0) 6 0) 意に を何言 1 6 樂 1000 即等主 3 心 城と 一流 女行 即等等 知し L 15.6. . 1 語言 質した 所 彼也 是" (C 71.00 70 70 1) 功力 記 . 和り 1世-何。 0) ME. 1) ~ Hit. 经 介了 地域で 加三 徐徐 1= 7 7 25 1 0 - 11 者に近 地台 住げす 11: 10 , 0) 他坡 具作足 はんだ 此二 一 言を T 5 7 1 候 歌 (1) C 0 进言 1) 1-正統 31 11/2 1 し、 6 His 1.11 % 11: = 阿" 彼" じん 0) 3: -5 見以 風言 報 !--13-11. -5 打力 15 U) FIID 职 73 Ela 女三十二人 < 聚依 HJ: 1110 11; に起 . () 英語 公言 الزارة 13 Lini. . 日語 を為ち -20 受罪 -彼如 拉 名 端 0 なのはあるちち 地で す。今日 ば 我是 1-17 爽。 산 11 安かい 平され はこ T 1=5 16 酮: 水: -6 たさ 如写 10 0)

用心 玻点 有ち 图章 30 中等 恐り 乗っ h 1-1 Ď 城中 T 6 8 来. T 0 去さ 1=3 h 弘 人人人 記した 我们 7 b T 迎以 13 200 去言 3 h 誰たれ 接 迎! h 城る か。機が 酮等 1= 接 若も 0 0 43 0 須い 東 るかい 十六女有 時 與\* 門為 b 誰たれ 0 13 1= t 7)3 又念城 慈者を 今此 男だる L b 温か H" 1 b To 便ち是 城と 1=3 7 造る < 8 誰たれ 彼か かけた は女に 出" (= 2. ورر - 5 でて 12 0) 裸5 の強い 城る の念点 3 語る 一人なちにん 我的 に、 38 15 を迎い で作 男なん 城中 巡り 彼か 童ら 造し、 有多 誰なれ す、 接 0 女 3 かっ 或ない 城。 4 を見る 0 念意 「我先にな 内5 1 bo 城中 男、或は女、童男童 1 田小 南台 し、 る 我能 0 T 1=" 八片 て慈治 一世はい 洪 誰だれ 合かっ 女人 後に 到言 0) カコ 城し 遠海 銀城 有药 一時、 を迎ぶ 0) T 5 5 IIII C 8 を見る 行來 面常 S 出。 琉湾, に、水管 道路 女旨 3 (" 13 し、 有あ T 城に遇ふ! 3 3 か 我们 に 見み 渡り -个知 沙 乏はせ 5 其 111 6 训 見み 無空 113, 0) ~ 日本 do. 城中 < る b 0 0 b 内に、 b 三十二女、 時 T 唯為 0 我们 に彼" 遂? -又たら 四儿 13 0) 女人 話性だ 齊. 0) .. 城 を

有す b 7 T T 我们 我品 to 70 迎点 接さ せ す 3 に、 3 無 < 唯為 0 0 彼か 1 は、 0) 意に 高ばざ 0 3 所の 是次 0) 如 き等 0) 整 70

【一】 (原文) 我乘誰者。

疲ひ 間き 預を 0) 所と < 0 作 有き 壞 13 T 3 慈じ 來 まし 3 0 狀猛火の 弘 n カコ 北 000 0 30 心に 知し 而是 誰たれ 6 して 恐懼 如言 1 誰れ h 5 L-0 カン カコ を懐い 飢5 我たれの 爾や 共 0) 0) の火ッ 370 5 12 處處 時 h b 8 りと言い 身毛皆堅 飲べ 慈者、 熾 沙きをう 1 نع 77 して 0 即表 世 我や 誰れ ちは 3 カジ 彼か • かっ 時 造だ怖畏す 湯か 今は 處し 0 城と すと言 一人有 處し 0) 如言 1: 沙きをう 人 30 は、 30 3 b ~ て、 し 誰だれ 9 若も 彼か カコ 裸与 0) U) 城し 盛る 13 如是 此二 彼 き言ん 1= (= 0) 城し 所 人い 18 に記れ を作な 6 に入い 誰だれ 已是 カコ す、 急 0 1 3 5 を見る ば、 op [11] 我能 1 ひて 我は今、 即ち是 る。 四し 門郭 誰だ 1 3 11: 8 かる 12 遠流 (1) で別と 0) 败 く、一石 n は続き ) -5 D 0 9

公便式 17 · , Hi. -1-0 . 1. 1.

銀い 火 羽4 (T) 2 和 内容 人 张。 0) 根 汝笔 0) を以為 3. 加干 11 是行の T 1 9 9 b 20 il. T 3 . 12 13 如言 0) 能な 2 何 故意 70 かい 0) Ľ, 低流 15, -OF; 後にの等 「臓怒を以っ 時 に、是: 此: 熟者。 1= 1 彼 強言情が 1.0 0) 0) 又是彼是 ての 卵人、根じ 加。 的 -11 故に、問い頭 に問 は後 是 (の) 111.7 0) ひてい 如意 神事に -して、頭で - 5 11 概: 167 はく、つ 3 13 所での ( is. 是代 打" 1:5 仁治 次には 何意(7) 15 特在するを受し U) -11-次は 如意 往告 放電に、 6 たな 能 今年 何為 ははし 演奏 0) 加量 44.0 0) で、 る 九龙 罪に業 き業事 や不い L 少たに Mi: をか して 上に轉在 ं दे 耐雪 0) の時 因緣 作さし 我には 世名 慈され 3 10 -以治 彼 ~ n きこと、 0) 113 此 0) 13 の語を聞 故意 カン 12 20 名" 造 猾空 彼节 175 12

一夜叉有 きに言 个 b , 我是 地域 禁いら 1 婆流逝: 过 1. 21. 「梅遇自貴」 EL. , 権に入い i, 自含 るが 0) 相景 W. -を飲省し、日に是の言を作す الم الم 間の時に 彼" 145 1=

日前東 執は城 II 111 0 誤 j: かい (1) 17 か。 0

**技术** 洪 が、上、 1.50 でで、概念 名( 1 = A.C 然する っ業として彼 ر تيني て大書を受じ、 水流 71. JIZ: U 地 6 を守る 0 板をはない 取 1) 1 色語り , 彼" T 00) 域中に在 - > 慈 11: 0) 者。 古地の類と (1) M () C 1: 時に 1= 报: 1 他。 即も時に保 -4 夜火 制作 9 11.5 彼如 を以て、 U 所や 逃 門主程頻 苦る 0) Mia.

上の鉄筒、

造よ

1

,

1

1:

がて言

13

ill: =

U)

被後又 己に上 地と 0) 周に四 E' U 仁之 加 ( 1111 11 柳宁 1111 1 所に、 12 6 h 13 頒出 是: に光能 (1) 信 清息 10 11h 何美 U) らて人な 活 U) 故に我に 1. を恐怖 人 2 かい This. せし 加言 へて著くる。

11: TE: 微? は治は火災の如く 今将に 我が身命をして断せしめんとす。

高樂版 を細、 復金城の常醉宮に入 h

銀城 型 0) 意樂處を經 1 人 るや [IL] 女行 7 最後に過ぎし所 i) 0 後金廓に至るや復八に遇ひ、 所を梵徳

梨城に に女十六有 6 、又琉璃に至るに三十二 あり

0) 如 3 彼的 に値ひ 復計 1= 値ひ、 次第 1= 値ひ已るに轉更に に勝 n

我なか 我" 日更に何の 貢念 是か かず 如三 さる 足だ 業を るを知 のに値遇い 作 せる 5 ور د するを から 2 為た 1 8 由注 に、 得太 b て、 12 此の鐵輪 2 今此な を、云何ぞ今恐怖 0 如言 0 頭上 き苦厄難 一に旋ぐ 3 の輪に 4-に値が 逢あ に値が ~ b 一へる。 る o o カコ 0

燃料 夜叉業守 は夜叉王哀愍し て火聚の 城者 如言 て答 即便ち偈を以て 我將に我が よ。 幾歲數を 慈者に告 身命を 經で げて言い 斯 T 断ぜし の輪を受く 100 め < h とす。 3 かをし

然して消は猛火災の如く、 の如言 汝だが き等 母浄滅を持せるに、 0) 業 の因縁を以 火輝炎赫、 汝脚足を以て 今鐵輪 頭で上 として甚だ畏るべし。 其の頭を踏 に轉することを為す。 b

107: に於 T 滿之 足艺 一つう 萬九 年人 終い 心に蔵さ 败。 (1) 阅!! -5 3 JIE "

此二 0 11 常品 に汝の Will. -E 3 に作 i, h. V 是での 如意 きに は質なり 10 終に 能? 12

酮t 肝疗毒 世が、 即なる。 70 きてい ひ給な 13

0) 说

彼則ち後に是の如 知為 有多 5 て彼に利を き残を受け 典語 ~ h んに、 こうとい 彼乃ち返り 所は慈者 の順は -亚 を慎に 共流に 11 漏; 3 を與え から 如言 17

100

悪を與れ 彼" 13 則等 ちに 2 後の ~ に是な カコ 6 3 U) 如言 3 に反対 3 殃; 10 b 受5 T 17 思 を與為 h -= ~ , 11:3 滑° を與意 は悪 150 3, U) ~ 11年 かっ 5 恨。 مرد 18 快流 3 1= け 迎言 3 1= 沙; 11:3 如言 を典意 47

し慈心 を興す 反: りて 便言 70 電 ds 1 思為 (1) 處と 思さ 服与 せず ば

岩の

彼常 力 は 遠遠 則は きょよ 後的 10 是沈の 6 4:0 如言 37 -37 例上3. 册的 な受け T 來: b h 業力を 1 ٤, は近れ 颁" は悪 3 よ () 长。 % UI 順 3 · i. 恨 别等5 心 性变;; -6 上言 17 3 35 如 17

は 人を 將為 -1 處と 處 か 料で 共きの 作業 に同語 U 21 て書 ا کالد 12 更 5 1; 200 0

地等 -50 会; 非語 海門中等 15 非為 ず 亦山間 0) 殿だる 0) 裏? 1= 3 非為 す 0

諸は北 地等 In: 處: げ 13 能は < 1 之だ 脱污 汝等比丘、意に於て云何。 T を受う け も 是の時 有が の悪に 無等 \*K-L は、豊果 人品 なら h Po 異なり見な

3

る

るこ

7

け

h

法

通过

17

Ti

十二

0)

四 t

經常の 善 乏意 h 罪 3 ~. 福德 し 思え 0 に、 小等 す 彼为 0) 岩り 身に業に 業 る 不 0 12 業 で出っく 所經 善等 0 ( 鉄つ 和問 を清浄にし、 報 上の関語 を結べ さ,は 前り 1) カン 0) て・ 因終 我かか なし b ぜず 然の 業 力 少的 3 黎り かを以っ は、 書を -9 9 0) の許 因少 惡心瞋恨 北 應さ 業 彩 变5 T 73 四] 3. の故が を清浄にし、 1-17 b 世 澄がひかが 0 1 13 3 我常 師言 15 h 0) 3 明長・和上・阿 --0 内公 . 10 汝諸此后 -糸ない 是常 彼" もて、 是 0) 0) 自みづか 意業 如言 0) 時を 5 事の 報 兵 137 0 母监 图。 で清浄 を受 四種 海系 512 製等に諮り 因業 っ去ら 0) 1= 頭を 入ら < 寶城 にう 3 0) ば、 路 報ら h 43 0 にあっ よ。 と欲い 問為 弘 應る 3 應當 す 0 13 72 諸 是の せるを ~ る 3 12 虚公 かを得べ 此 し。後に乃ち城邑聚 に由 如法に其の不敬不孝 丘、 故ら に諸比 1= 以 、若し比丘さ 3 受人 一切なったい T から 故心 0 るに IF. 1: 故自 0) 諸物 に、八開 打多 非ず。 具に 應さに 6 . 源に行 須さら して 身合の自 但是 齎さ 六萬年 < 5 形が ら愚癡 5 ) 罪を治 業を受く 具に 713 (. 0) 受け h 来生う とせ 蔵 L 1: 圣 T

としまる。

## 尸棄佛本生品第五十三の上

所在 月台 13 H に於て を知り 暗か U) 張! 用等 時 器 (3) に受け 菩薩さ -5-私公 政ない 0 他" て、 に使を造け に借問 一大豆、 優5 业。 安頻螺 11 '5 して言い 或は赤い إلا إلى 0) 11 1 内言 はく 1: U) 10 菩薩行坐 侧后 地。 -米、或は一清豆な 哨:: 15 住在 一粒を 我が J .: 處を 红, になっ -[ かか 前方言 个 洪 3 0) [11] 5 U) [回]\*; み。 11-2 الخار b 温: C 155 1= 所言 彼か 企 33) カル 0) 四日る h 并产 住等 時 , 2 在: 胡言 1 C, 庙 坐。 . 使者や b 何怎 政 1 宜る 0) 輸。頭 はい に告げて日 alke. 3 業をか作 植"王" 粳米い 1= 魔な ひ、 売隆っ 或はいち はく、 せる」と。 企 故 訪党し 一小豆、或 0) 卵冷 衣太 7

應\*當 に我が 日子さ に使者、 子所停の 是の 物を水 虚さる 何先 け己を の為な 19= . ---即方法 所言 を訪ら 王に白して日 1,115 7 我に限 13 < 0 じて enny 干点 0) 物 する

上の物する 種の草。 「二」 張。玉器。かりやす。一

所きのる 0) 特隆 如 < 如言 乃然至 0) 5 雅芸 次 電影 1= 第 さん 7 して は、 1= 行为 1: 一清豆の . 上ろ 沙 红山 即は 優5 敢て旨に違せ 場っ ぜる 頻紫 是 2 -0) 10 を見べ 言え 所居 食じ 居 すこ 1= 說 U U) 涼い 諸使者 とつ 慮さ になっ で選問 時。 mi s 途3 10 洪 11-1-3 to 1 城 7 往 我" 0) 即意 菩薩? から -3 根だった。 難苦行を 子 题5 (4)。 頭( 植) 0) 訪して、 善流 是((()) 身に に自動 行じ、 0) 如是 消息を将っ 次は第二次 きに して 330 共 7,2 12 -派にくや [H] 3 0 3 是\*( て、 居言 3 した 停了 優5 如夏 沙言 Ilts き言 安頻螺 U) 何智 心に 所、皆悉 1 所足 作す、 恨 を以る 居 0) 快等 庭ところ 5 を懐に < 遊 次し 宜る 到流 63 33 哉な がな 至是 1-3 共产

施

佛

本

1

13

館

五十

Ė

1

說等。

作 註 便" 藥 たった () Ľ: 市。 HIL 0) 惟言 行 時 純 -1 3)3 1= :, に随い 治·50 7E5 TI. 即是 衣を t, in 1) () 现5 U #1 著る T III O 我! 我们个 安。 2, 輸いる してい 金。 銀·疏。 亦應當 JI: 13/2:2 羅 程 唯た 安然として 乃言 に 童: 和方 -- 5 珍ない 璃" 4: 6 U) 11 3 女 真珠。 - j-1-四十 U) 法 \_\_\_\_ t, 8) 樂を 市立等 他也 廖士 10 0 順ひて 尼・種は 人后 凡是 凡気での 12' 相应 13 仙 -食、 12 U) 共きの 1= 諸寶、 臥し、 かき Ti. と言語 苦行 1: 冷できる 11: を行う 食 說" 處し STE T す -5 1= 末き 1; 3 3 TES 1) 所続き 香 10 0 ~ J 開? 話の 何言 3 かと - 0 共き 1= 以" 時 是 0) 花 1 てい 11-1 127 1= 0) 0) 41 等を 打力 ][[50 妆? 輸信 を行る 7 總 間 \* 1= 5. 脱二 FE じっ 活言 していい 3 我や E? 命。 から 所出 是の ナカか 6 夫は、 Jai = 念是

世人苦行の、能く及ぶ者莫し。

は云い 11-4 1= 柳· 人 111-4 但意 介言 0). 何常 0) 0) に今 -日字言 静心 0) 7.5 1= 13 3 111-4 111 111-4 < 2 林 介言 [m] 5. 及: 0) で大 關 亦能 12 :: 1= 游· 提() 书5 在" 芳。 為力 英 處有 我们 h 23 < T 1-我能 カコ 龙 告行 角星げ h 得二 () 川なれ 1 記さ 隨是 L 共"處 L 912 なっ () 1 行じ給 大浩 の山林溪壑 100 ^ == 71:55 -30 時 b 例: 難 7 2 大荒谷 1.1 を見る 優5 10 優5 入い 優? 陀" 陀" 步 の内に、一鹿王有 il 行为 L h 川宇さ を行う 夷に 佛にけ ! -9 云 11: すいう 持 時。 白素 3 しず リザ 1= T 2 cz. 優" 12 能 . T 112 能 ひ給言 < 夷、佛を 世世 < 23 1) はあらる. 您 我们 < 13 1 -< に変 -1-17 我们 随る 活け 日春 順節 群鹿 順為 有5 優陀夷" して 念言 して を 5 i v 领急 1) に、 書行 世尊、 13 6 苦等 往等 111,0 < 10 机。 草を食 . を行じ 行等 1113 FE" 世等 維。 物心, 17:5 7, 定維 して活 八 1= 道 共 和广 31:5 11 B.F 0) -5. 你: 0) -1= 3. 引起 女旨 UE ! 0 0)

走き 次第 時、諸鹿多く人語を解しぬ―― す。例の時に に遊行す。彼の時に、一種師有り 告か 5 一母鹿有 一彼の題母、 6 水 彼の鹿王の、禮の爲めに嗣けら 穏を張設して、彼の鹿王を 即便ち得を説 きて、 鹿王に告げて言はく、 il 高 網 3 住りて走らざるを見 ( の耐の時群鹿、 谷谷谷の

鹿王當に努力すべし、奮迅せよ足と頭とにて。

機綱を張設せる人は、今衛は未だ此に來らず」。

師 の時、 鹿で 即ち偈句を以て、母鹿に報じて言は 1

皮を以て作れ 我今力を用 ふと雖も、此の極を抜く る問縄は、純東する特復念なり。 能はず 0

微妙の諸山林、廿泉水草の美よ

顾詩 はよく は未來世に、 永く此の殊を受くる英か 13 しめよう

而。 して個有りて説

悪獵師の來る、刀杖を執持せるを以ての故にこ。 「是の時後の二鹿は恐怖して涙交流 流礼和。

> 河。 松は無珠音義に 弥 地質於道也と残すの わなにかく。 に作

## の第五十一

## 尸棄佛本生品第五十三の下

0) 明字書 鹿王、 遙に獲師 の、枝を執りて来るを見、即便ち傷を以て牝鹿に告げて言はく、

今來りて必ず我が皮膚を剝ぎ、肢節を斬截 して勝て去らん。

「此是の額師將に來至せんとす。

身體烏黑にして鹿衣を著

1; 12 50

時 遊しい ・散汝獨師、今、草鋪を敷くべし。先づ我が皮肉を破り、爾して乃ち鹿王を殺せ」。 牝鹿遙に稿者を迎へ、漸く其の前に至り、傷を說きて言は 1

と愛別分離 の漢師、 の時を 我生小より未だ會で聞かず、諸獣の人語を解する有るを見ることを。 如き念を作す 蕩師、牝鹿に問ひて、是の如き言を作す、「今この鹿王は、汝と何の親 は、かんなく と 1= せざら 其の牝鹿に於て、大歡喜を生じ、即ち傷頭を以て、牝鹿に報じて言はく、 報じて言はく んを願ふ。是の義を以ての故に、必ず先に我を殺し、 「此はこ 、「此はこれ我が夫、甚だ相愛敬す。是の因緣を以て、是の如き念を作し、 れ仁婦、希有なり希有なり、是の鹿、能く是の如き大事を作す」。時 後、魔王に及べ」。爾の時、 かかか るこ。

H :-0) 事 []][ 地だ希 打了 15 b 0 我意何 対に爾の ぞ 害心 夫を を起き 放法 上3 忍ぶび 'n

今等 汝なな 05 山市 を殺い さず、 亦造 5 5

5

是か 0) 如言 < 全さ 1 1: 研究 0) 5 身命を 活い בת 3 ん。 願品 13 < は 汝夫婦 1/1/12 相覧へ

歡点 丽: 0) 明寺を 通心に 蕩か III P 曜? , 彼かの 自らかた 椋為 所に にいた ふる b 能はす。 , 鹿王 上を解放す。 復意 個句 を以為 何: 0) 時、 . 北京、 鴻立 112 正等 しているく 江 免記が 1: るを見、

心にあ

大震に

哉是の 如意 き大傷 師 諸親 見る る者皆歌喜い 13 んし

53 如言 夫の発脱を見 るを得て 0) , 歌喜踊 1412 --る亦有 からし

12 たり 10 信5 0 0) 阳" 肝学 证的 3 () 北流 1= 13 告げ給言 マント 耶念に経 はく、『汝、今、 即ち其の 常さに知い これ るべ なり し 0 耶輸陀羅は 彼の鹿玉は、豊、 د[.ك 、彼の 時にも 異人なら . 命ほ我に h 0 でに変え 即ち我が身こ 順為

3 能 < 行為 すっち 3 多 やっ

大苦厄を

变5

17

13

b

0

泥溢

んや今日、

能

<

我们

15

随順して、

大苦行

を行じ、

諸世人の、

能

く行する英

入き事を

三龍 許強 0 11:3 0 0) 一菩提に 為生 羅 より 雕: 25 羅は、 を経り 1= 起" かり 愁毒く 給: しかな 今い ~ るを見べ を懐に -31 過業 0 時も 17 に輸頭 る 1 2 通常 から から 故意 故? 檀江 15 15 -13-3 王5 即はち 自る 6) 3 る C, 21 輸る を以為 造か 院 饰。 13 檀美 せかつ 15 T 0) E.3 3 の所に指 所 放家 かいる に、胎だ 0)3 他 人是 10 其の b) 1= 在るこ 消息を 如来 干的 所に到 候ない と六年 13 六年が るだっ 6 なりの 已為 を過 h -5 彼等 37 那。 さて後、 輸い 王 使し 人是 1 陀 維。 はん 白鬼 [m] 3, は L 耨多羅 して言は 佛言 111-4 是: 季

t 七

章

佛

-

准

翁

Fi

十三の

給は に指導 書行已に徹 2 113 6 (被處 來: U) 0) て言は 教育 b " 事 ^ 命に依 と動したまるい て、図事 でに至い 輸。頭 知る はば、今、 < 植だ b b べし、 三善い 哉、 ---を統領 己らば、我が 王 是の 如是法 速に来り 13 師での)時を in: 平に子で に頂受し、是の勃意 は今、書行を已に徹し、心意を稱へ 轉品 を聞き 言を宜して彼の きしらり 我が位を承受して、轉輸王と為り 王と爲 . 輸頭檀 世尊、彼の二人の、是の言を作すを聞き已り、偈を説せるなか 1) 、別に二人に勃し、之に告げ 王は、我が二人に、聖子の 七質を 太子 を承けて、太子の所に話り で具足す に告ぐ べし」といの時に彼の二人、王勃 べし、一次、介、 消で 所に至り、平子 b 七等 て 目" 0 己をに 頭面もて はく、汝等當 苦行己に徹 0) り具を悉く に告げて 足を確認 -1}-に大子 きて言ひ を示 13 足させ し、太な 7 U 111 3 所に 8)

制育士 若し人綱に 0 一若し人己に 田寺 態に 耶論院 1= 記念 入い 調伏し、世に伏せざる 維 1) 共主 す 來: 愛いの , 0) 宮内な 告ま 從 (= しりて生する に於て、 王なん を受 者無き、諸佛 是の大な子 け 所無 て、 き、諸佛の 國台 古、古行己に 12 政し民を治さ 0) 境 0) はう に微い 境は無邊に 無邊にして、跡無く -13-3 1 10 轉覧 でき 3370 H. た作な 猾な 跡 無 2 ほ 对色: 切の 1: 法無な 來: と 変 6 < 即言

頭罐、其の體に逼滿して、自ち勝ふる能はず。種種の香を持ちて、其の身體に

一大子若

し轉輪聖王と作ら

は、我即ち當

に第一妃后

たる

~

-

٤

是の如く念じ

己しり、秋喜

是一

塗り、

即ち種種

無行

及び 諸瓔珞を著け 太子を き待つ 自ら難飾し、諸の妙饌を食し、實床、 柔ら の队長 に眠寝し、 如是 きに

T

T

0

植览王等 30 0 成さ 此二 差5 護 を經 如言 0) 即是 事: i, 30 1= 1,12 詩な 是の 12 多 維 ~ 之に告げて日 , を作 373 る 開 能 能 組 117 名やうち 因線是 1= して、 -き已りて、心に大に順 六年ん を情だ 1 那。 を以ら -是の如き言を作す、 輸品で 此点は たまず、 で過ぎる て、其の羅 13 羅。 これ く、一切等情 から か、今此 其での 己能り 我が 意を 子 -助官 の子を生 雅5 怒して、是の言を作す、一个、 9 75 総恋にし、 9 11:2 に知り b 即是便 の往業 : 0 異なる战、大王、大王、 13 はい まんこと、 ちし 2 : 出生す。 70 1 我が、 नाहर 檀 在たり、音楽 训; 宗族 が応 耶念陀維、 EE: 何に をいいい 版念 に出し 耶性に発 13-17 は、大子で進 -し己る 1: 増し、諸程子を召 我が太子、家 即ち種種の 2,1 は今乃ち子 得 0 我等は今、 ولم و 10 -らず、 用序号 是の時、 0) 資物食飲を以 の諸内人、 を生う を捨てて出 亦記 應に何事 して、恋く みぬい かと 釋子提婆達多、是 6 護6 家 輸場の を作な 7: らず かし、己に六 共言 自ら供 が、諸澤 に輪頭 檀光 T 沙 王等 ショ

建造 0 0) か 如言 U) 被\* 用序言 村ち THE S () 和心 73 -之を苦治 以為 11:4 当次を 0) 之を打ち 別はは を削り 1= す 同學 去 1 かり -1=5 13 て、是の 打3 10 L 洪 か 已をはり () 時き とっ彼、一匹有り、 7 如這 彼。 印第 EL S 家内 を作さ --~ - ----1= د تنا 250 一大次 训;" 是の如き言を作す、「水上に槍 陀羅 復、一臣有 江方 12 () 是常 家を 0) () 如言 iF " 30 好 是於 0) -13-を作さ 如是 6 きこん . 4 我是等 賞す 應當 べし 当当 其是 に辱家 0) には、 是沙 13

源

内: 臣し 言元 更ん 相 3 節节 作な 110 挪為 6 支を 著: HIL. b 是等 是な 有の -す . 解 U) きかか 如言 し」とっ 0) t 如言 き言い 是 1) ちて き言ん 0) 足さ かか 如言 1= 八段 を作な 作二 きにん 彼 至い J. ---3 す、 と為な を作さ 近で まいじ Example 1 地等上等 \_ 1 手に 9 0 . 1. 足を 1= L 绍: 是常 火人 队二 を以て之を解 さし 緊約 井世 0) ٤ 如三 して 鄉。著 爾也 25) 170.11 0 0 自象に 0 時を 产 する 大荒 作 ~ < 輸頭植 し 7 ことを踏 ~ " 9 11:5 L 50 -をして、 城 王等 5 然是 まし -17-諸に 復、一臣有 3 出水上 8 大热 よっとっ に告げ まれて 打力 一般ない 之を殺言 6 ていい りり 後 13 抱以 はく、 3 0) 是? 一 しめ 如言 3 如言 打动 £. ら、是 きまた ~ を作す、こ . J - i j 0 L を作 0) 復元 7 如三

する 15 る T 3 11130 h 0) 礼記見 大 輸品に 师 0) 楽し 時等 願語 毗沙。 Li 縣頭 。 。 温6 Mix." 13 耐 如來 及超 か 内言 0) 慈悲心 門天 植んだん は疑 見為 日子子 CK 往 所生や , 王及び諸大 111-4 打多 已 至 0 行为 かれ りつ T し、 る実際 15 10 0)3 思读方 [41] 5 思し 子 手で 通常 時音 をし 春? 即是 11 衆は、 ちは 3 1= کی 多維三親三著 5 て 彼か 11:0 T -13-自らか 5 0 5 0 天王、 俱是 此= 書は 時き 3 TIL 1 此二 3 1= 3 0 毗沙や 死し 国い 懷公 を以ら U) 132 如是 彩。 書し 果い 作了 提。 1= の為た 門天 就っ t T 12 13 () 成节 兵に -U) U) 6 から 恋を 故。 出" じ、便ち自ら L 1= 王 3) す に、 , 世世 (= To 1= 質な 知 白を 主儿 1. 處處 耶輸陀羅 して言 我り 爾· 0) 1) -所なと から 0) 即ち第 息悉達 時き 13 順 ひ給望 耶ない b 彼 . 视 是 墨及 陀維。 大言 し給き (1) は 教喜心を生じ -fil まし 0) < -及社 書を 75 0 洪 び所生 FE " v2 手で 記と 維。 受5 0 0) 時音 所生の 果 づ 113 17 に佛を 7,12 日を 13 U) 1) 5 -j-= D 排 子 It's り て、 0) 去。 0 元中で 打马 11 47 厄難に 0 -13 3 b 10 佛き 所 1 即ち能 と遠 1,3 輸品 所 16 U) 處に 我们 6 往 植光 ナノン 0 则了 息を 6 任為

す英な 時 子儿 ひ、 関や 命をきる 到常 15 是 波は 0) 6 間に 今は 提出 輸り 阿5 已言 護: 0 輸に 輸金 過公 5 5 陀尼 應: 沙口"。 檀だん 耶? 那。 ば、 INE " h 羅多 1: 心に須 王, 輸い 樹。 b 輸に から は、 0 林光 自あの BE 阳台 故る 羅 530 彼か 岩の 羅多 50 0) 人公 此二 1= 内言 雌士 釋? 0) 0) 0) 所生の 彼か 速疾 歷生 和心 0 計でき . 彼か 是の 詞力. 0 至次 0 0 1= 大点 太は子 太子ない 波は 女 1) 分川し 1= 王勅す 関語 TE = は 子二 往的 13 . 林島 , 波は は、 0) 10 ~ 373 來到 提! 身為 我がか し、 作品な T 3 來記 大な子 1= す 座: 打动 732 0 邊分 今日 到你 調か 1/2 りて 是な 待3 图 3 L 15 b 我能 0) 波流 已会 至が ち 已是 3,0 7 行法な 剧。 如言 已是 飛る b b 胤 波に 洪老 即なる 提点 ば -T 6 3 から 0) , 等 0 是 低量頭 10 1) 身み 自なが 心にる 此: 王为 0 0 3 及北 善利り 聽 0 言 1: 欲ら び所生の 復品 引行 虚こ 自意 9 を 間 0) 所に 質ら 17=15 0 3 < ていい 8 松喜 は、 18 すい 0 我" 定され 知心 人でき 至治 7: めて 3 は 1 b 我に 10 1 て、 . h n カン 殺る 質 虚 5 是 此二 20 3 -即な 75 枉ら す。 唯於 0 0 言人 3 0 過無 と欲 き、即ち を作す、 是 使い カコ み T は 公云何 の故意 700 な 太だ。子 5 す 造が る は を知 到您 与善 35 之に報 は 大生, 我が所い と道" 大王、 し、 -8 爾· す 13 à 輸の ~ 哉な ٤ じて言 0) 生のう 當さ 是の し」と。 頭 時も 傳聞え 檀花 若も 尊に 子 知し 事を 王 座: L る 前町か 爾士 1= 共产 作" 請: 我们 0 ~ 0

發力 を知り 此: 歌 る 0 太な子 T 喜 頭 を生き 随か 理'有 宜 0) 至; 復業 0) せっち 30 此。 る 處し b 1 0 所以 3 0 0) 聽 如言 1= 安置 th 2 < < 尊后 な b ~ し。 . す b 是: ٤ 0 言説 難ら 若ら 故意 3 0 耐流 3 衣木 せず 3 が表がない。 所と 则行 0) 植艺 如言 王的 3 此言 < 11 215 0) h 0 现等 ば、 程し 0 路 定意 女 を、 北京 流气 (15 輸ぶる T 我们 0 少分 質言 陀尼 力 13 18 供給 宜 作な 3 すを たい ナノン して、 云次 ( て、 何 住等 間き

> 課 玉 至 何 か。 若 原 若° 不爾 文 不不 证 SE 等 齐 11 當 宜 若 知 住 其 此 疆 八個者 事 太子 定

は

莱

從な 排作の 后言 は 0) T 心を 田芋 し、没 < 0) 按為 T 聴き 介言 水るじゃ 0 1= 生や 0 0 -告诉 ]聖 名" 廣る 許 后言 から 迦学 時言 1 遊戲 所言 18 ( -7 h 明七丁 から 3" 浮かみ 作 我能 供: 3 龍はなり 羅 輸い 今は 5 II. 羅; Cp 0)5 婆藥 111 0 睢 て、 T 13 否 兒二 n 檀花 職等 要誓 8 コナム、 J 辨言 cz 雅ら 王等 都是 調 4.10 開門 BE " を審に を 彼如 共产 ľ. 沈当 し、 城等 は、 將る 内意 質。 0 0) まず 此 13 踊。 がを 苑意 雑ぎ 13 時智 にこ 非な 如質不 維物 0 曜で SE V 3 1= 没多 0) 1 115 殿 復 内に、 亦意 彼か 712 -1h 彼如 58 -13-10 色 太子 价 すい 0) 問言 25 0) 虚な 無 提は :H: :> 石竹 持ち [- -J 大荒 3 判に 17 in a. 所 1= 石。 0) から 東京 3 h 波片 大意 迦沙 T 0 許さ 問立い 队公 即覧の 如 16 即等言 0 0 と名言 100 阿· 彼かの 息支 石山 0) 胤公 唯行 在高 諸天 彼か 沙江 碟。 有多 0 亦 73 4 跳 跳たうち 處處 提為 土石 1 時を 0) 要為 h b 喜文 太に子 8 神光 0 生にい 8 し、歌 踊》 微冷 彼か 8 書 所证 陈士 1 曜く 0 穢 0 副常 後に石 薩っ 願的 引 0) 1= 如是 礼 香芸塩 心思葉等 此次 3 舞 出版 波は 苑を 2 0) 虚なら 往等 其間に を除る 作出 0) 中に、 W. 所言 HE 3 0 を安置し、 水された 如言 0 逻证 上流 を 1= 1= 提《 きて し。 . し、旋流 捉と 共 すい 福满 にう在か 苦味っ 0 00 ば、 b 1= 防毒 不淨 神か 1, T 坐等 彼か 裾 更に に大衆 5 < 起き 此 水さ 8 1,2 0) 最かっち T 無 至: 往告告 T 不学や - 1 物 名 初ら 1 F 15 43-0) b 文夫 9 たび 大石を H 女治 し、 b 已是 自為 0) 逐? 夫の、 郷著し、 . 那是 0 在} 5 30 6 此言 交流 に Jinj L 家的 輸売 MI ? かっ 膨<sup>\*=</sup> を焼た 即ち浮 祀し 陀維 70 輸電雑 鷹光: 和ら して 0) 白金 2 共に 見以 日》 43-和中 る 聞為 h 途に 雅 3 0 能が 住すす 彼》 音楽 更に 水上に 们 当にと 7 L 不学く 迦 110 Tr. 11 此 已是 に 欲ら かか 1-E 和 す 0) 技 香湯 3 b 彼か なり 13 0) 0 てい 行 0 羅ら 在5 Tr." 女 U U) 知道の 即是 -联 未管 を作り 18 施を 0 -j. 13 ち物 稀 T 6) []]; 維的 1: 和1 7:5 1-西海 T 打 3 (= 1-於 な 無信 福等 (1)

治

して

-

共产

0)

地写

龙

**严**\*

批;

せし

23

在流

妙色 餅で 0) 作 0) 世 115 U) 寶等 A & []] 餅で 處と 雑話へ 更高 處 1= 復 1= 交过 111 12 機等 在 其 13 0 安置 資言 (研)5 金 给是 羅言 内意 -網等 行系 8 列為 香水 しっ T 通道 復言 13 (n 和旨 共产 和旨 b 満み 0) 0) 1-5 粉 T 商 10 程: 納言 其 紅き 15 0) 8 を 水な 彼; 中多 聚剂 日后 け 月星宿の 和いっ 復言 和多 雜言 色。 准: 形等 を 唯言 像 安允 18 多 作" 堅立? 其<sup>+</sup> して、 0

1 1 ち彼か る 倒着 所 12 部65 0)0 0 0 0) 諸ら 雕二 副川る 城り 肝疗、 張多 經5 度と 郑 Jul b 族 か 入い 最 等。 作し 北 飾。 寶馬 維 方言 6 13 釋る E 花 聚 1= 3 北上 加 迦か 0) 0,0 11:2 毗 流る 顺道 25 の川る 一人 馬 T 宗 羅; 強いる 族院 し、 別る 處: 12 を捉と 虚しよ はん 1= 雅 更に 過ご 親し を召喚 助言 消亡 1= b 羅 ME'S 亚江下 5 T は 食 食 助章三 幻 次次次 月点 罪ら 0 . 0) 0) (1) 悉く 際意 復 乾!! 利なっ 為: 那な 23 遊戏 一等 種は 1-0) 頃あ 特点 和心 作? 训5: 1=15 360 雑さ h (i) 於さ 11:1 0) 如言 和此 82 L []] 0 -15 0) 野なり 121 P 洪沙 町はら 0) 是に 11== (15 此二 生 , 78 0) 尼を 提る 廣% 非。 0) 12 常 し日本 1 殿され 沙 1 子 T FIF1.2 以為 沙龙方 Li 13 种。 T 12 生 放電 0) 3 MI P 所在ま 3 りたご 575 T 输: , たこ 3 物: FE 飲食 羅; 北 開冷 73 15 h 雕 銀や 0 雅; 2 0 18 生や T 是 18 息せく 將る 0) 故意 T 7 0) 1= 須言 故 2 即落

に名を立てて、羅睺羅と名けい。

13 胜: を過す 11:2 戲 タたしか 0) 0) 43 稿 3 雞。 一切なったい 其是 眠 1 33) (= 維 23 0 0 णाइ 0 肢し 此 MIL Mis 表が Win 節ぎ はか 0) IILIL -KES tilin 街地 猾な 10 ~ < T.J. 8 胃和 沙成門 法 概念 打多 0 13 37 . 端だ 82 3 時を C 0) JE E 何等 如言 産り -111E-12 ひって 諸人 D 7,3 8 洪老 四二 諸根え 0) 0) 為: 1111 JA 16 见為 1 完か 高 3 人で -11.6 16.5 L 1= -13 T 款 かっ . 抱持 6 T 比论 す 元 . 少つ 備び 循· ود T -44 ほ 3 即なった。 製調 مرد د 無な 小 < 3 智ら 洗节 無性 0) 記を 濯 如是 周言 < 備で 丽芒 英多 起言 阿克 EI? 0) 少 程等う 13 明字 乳 修 む。 転のの 脚言 12 飲 750 檀芳 36 加 正さ 王等 金 13 色 8 0 T 几 羅ら 原茶な 如言

P

薬

佛本

北

邻

Fi.

-1-

=

0

頭で模様 此・子・の T T 3 杜宁 使し 知し कि व 頂に 二人は E 復記 者の 0) 3 0) 作風に 阿斯岛 時も ~ 还 しの今、 次分 為二 h 我かか 稿 111-" 季: 諸天人 輸品の 3 1/3 T 2 0 1 優" 35 52 思いる。 並に 各一 車は 意旨 h 0 刨 所 در 現い かん 太さ 王等 一流 三さ の為た C 國: 多 彼如 速にご 於公 捺" 誰 此二 傳記 悉達 0) 優地夷 かっ の子、 菩提. 8 13 0 3. 信言 の二人は、 印字言 至: に諸法 智も 张! 1= 8 ~. TE: 胜 3 略空 0 b し。一个、汝、 18 -[ 國 0 有的 證す 1 來た 更に憶念し 阿耨多羅 所に 大言 此二 UI 師心 0 b 13 植野 法法 T 小ち 0) 演 T る 0) 及び車匿、王に白して言はく、『大王當に知るべし、 响 子 1. 迦" を得べ 説す t 至い 迦か 13 江流 を轉え 毗" 能上 3 b Politice Con 伝え 柳三龍三龍 して、 已來 維 及れび 0 1= < 是 5 太法子、 -j.= 已でに 汝等。 此一の 城 12 拢た て、 0 に変 山北 2 B 事を丁む 悉達 是 1: 一菩提を 復言 恒品 記しい T程: 難法 天と人に に悉達し 我、今、 6 0) 今日 を喚き 3 から 思惟る 無法 ~ 行 速なに 成就 4 し。 3 CK との 巴等 日宇き んしつ を作な T とき h 0 行じて [in] 5, 應意 1= すっ 往》 -法约 一切のの کی す 18: 之に きて 1= 3 復言 梅を 道。 83 包 18 , 3 して 塵を扮し 復 何意の 彼如 得太 諸谷屋さ 告っ 是 其を 法言 谷の 巴克 0) けず 三克 の邊で の念を作す、 是 の 方便 18 ていい , 悉し b 湖流 彼れに 相為 し土を弄っ T 達だっ 三菩提 際点 念を作 社会 18 多九 . 13 既 する 波"維" 1 でにま 往。 0) 至" , き使をな 所 17 天た カラ 5 で使を爲さしむべ、 12 龙 7 T 捺國 L 為た 人元 にる C - 1 しいいう 此二 -[11] 3 (1) 至汽 かっ 0 汝流 階点 -5 , 37. 為二 件流 應當 0) 為た 05 1= 0) 5 悉達太子に 彼かの る 展し 沙" 心さる . 主 行う 故意 3 を得べ 逃 FE" 酮な 我が 6 1= 15 に称送し己 太流 近い 能: 諸法 0 遊ら 6 不子をし 告物を [20] を造った 43-法輪 L lini 1= b な 小いる 明字等 L

多能 Ŧ; 1= に解 1: 却常 二さん 告げて言 别言 T 0) 売る 處 政為 分点 を聴き 漸らくや T ひ給き 命に 提為 白意 72 L 17 成。 はく て日い 違る 33 50 就 T 未 43 其を 波維 1,3 , は U ナニっ 語い < 行きいらか Less 優多 大法輪 一世館、 ی 捺 院院夷 が図話 せず 北地な 王朝を受 國師 我等更 仙居 を特に 太ないよう。 我等 の子 處と じて、後、三大人の為 がは今、 の施野 け 次ないま 、特に及び 已を 13 何先 大王輪 施? T の計は 1 13 苦行 -に変い 共きの を作 गार् かを已りて、 可了 置って 足を 檀美 b べきか 0) めに、 物を添入 即ち王に白して言 彼處 頂為 ·禮5 に 至治 し、谷本 超越で 諸 王之 法を演 りかい を得、汝の に報じ 本處に還 造人 りて 説すと。 來い 13 て言い ٢. 佛言 心順 T b 足を 此三 て、父母諸 は -に至る一一で 大芸 Zo h はない 頂部 满杂 0 して 汝等 物は 0 阿か L 一面がちのん 如豆 T

師 0) 時を T 此二 世等 0) 訓が 30 mil-or 此二 羅5 の語 遊楽を を開き 都はい き已た 10 至: 3 -べし。 故に個 一切の を説と 諸作属 きて 11 ひ給言 を憐愍する は < 为言

故意

1=

٤

h

し人網 人見に に入らず、 に調伏して、 . 愛い 0) 111-2 從 に伏せ て生ず ざる る處 者の無 無るな 300 3. 諸佛芸 諸佛言 0 0) 授き 境はや はう 無い 無い 過に 15 して て、 9 跡で無な 助 無 1 < ※に去 來 去 ATTE TO **狐氏な** 

から 此 2 時等 欲馬 1-0) 諸 優う 陀 弟 給言 于山 步 -31 図師 出。 かっ 家门 の子: 0 佛で 法問 70 彼れ等 弁に及れ 學等 : 1-や否然 告げて、 CK 市場で Ch 是なの 何言 白ま して 0) 如き言 時 -i-h 世尊、彼等 はく、『世尊 を作 L 給加 -1, は我等 問 15 汝能 給き 龙 3. という < 我の T 借: 15 何以 作 る 天人は 1= 7 所 人 作言 0) 緬 す 日子 明 1. カコ

意有り。因りて佛に白 して言い 我等並 職經に る事疑なし 大 とおのおり 人に

5

8)

薬 佛 1 Ti 于三 8

(日)

のこ

人は、

佛る

1=

於て

己に嘉仰

仰出家の

はく

1/2 MI. ーすう -20 明学。 111-12 介え 8 即には 1111 家力 13 明る 江; 成な 7 更的 原仁: 給言 0

वि है 15 75  $\exists i$ から 由事 は婆 行 待上 H. CE 爲" 三語の 他生 善き 歌言 Fr: 17 T 沙龙 ( 25 23 0) 所 女なら =  $\frac{3}{2}$ 版 T 人 Hi. 時 U) 人、長老 北十二人、 --故意 佛言 生。 जिं वि 未 螺貨姓 だかか 人 = 1 及智 復: H: 1= 120 地点 1 111-12 老學 35 廻や 0 数か 13 介言 0 洲雪 →!· 心能維 次十二 3 1550 T 0 爾等 pill : 生地 復志 婆維 長老, 老那 111. L 迦 志 機る 0 坡多 T 0 1 那二 家: 作門提婆、 一湯。 復志 復 水点 1 迦。 INC. 0 4110 1= 長老 毗 in Ini [n] #: 本院 [1] 長老優 生品 FE () 長老伽 羅言 迷: 训" ひ給言 4=6 林儿 1 0 0 地 143 施礼 城 115 地点 (hp : 过: 合 手に 延出 选: 則也 訓 1 利。 刑。 1= 陀" -31 1= 0) 羅5 明 聚落 D 1 BULL CF M.s. 聖二 楽りし THE P Fi.E. 3 夷い では 見改 SE S 向言 H 訓动 共 及: がただ 44. 115 友思 東北 所生の . 語 ~ 3 坡了 1 0 0) TK" 1 地に 指行5 八意 なんじゃ 退る Q 都さ 12 9 1 連等、 又沒 • 如思 735 -1: [n] ? 坡等 長老那 未言 13 们等 百? 長意 11120 谜: 15 114-給言 ずりつ 人等 老頻 T-: 1765 7-至 The Land U) U) 又 諸大 螺: 州子言 陀片 小言 合か ائد 0) 1) 間に 派警路 城市 是常 徒 命行さ 0 0 1= 鬼. 明しび U) --楽し 善だ知ら 迦 去言 時言 0 王; 迦" 生物 13 彼如 楽さ たと に優 b 10 如三 耶 含い 柄な 进二 の長き 長 波 The L 11:3 城。 那么 給き 37 訓言 老沙毗 引 梨婆 合門 陀 中うちのう 那中 HE. 2 0 等 13 0) 復言 老 Ti. を 那な 四上 羅言 引きい 若是 h L 干除 優 ると 頻婆 大流 とす 願 干点 T . 找等 復志 TE 婆が 長為 Fi. 耶 THE S 人作 迦" 1-250 追い 外 人に 変しゃ 老優 面介 2 18 h TT? 0 長 ~ 道第 及並 1= 聖為意 し 化 者! 间等 婆 (1) 告げ 15: 王; 婆 螺鸟 CF 諸に し給き 波片 0) L 勝男子 洪芒 , 子儿 100 羅。 -老富 已是 飞 斯し T 面部 及言 那に 梵志 門(0) 0) b 0) 13 知 0) いいなく 諸谷屬 勝徒と T Fi.= 18 機る -4" ti 五百人 . -1: 到? 7 巨人 0 那空 -U 然に 途: 10 等。 功意 3 女旨 台言 前 彼是 -- 5 15 12 等。 爱! 车 18 v L 後世 科公言 但是 -岸れ を未だ 長 一は難応、 凡言 T T 維等 毗" 8 谱: t 1-180 老那提 尼二 賢() 100 1 して、数 作: to 九十二 一十人、 -f-1 行き 坐\* に 羅 战 起たち 120 化" 知 0 -27 43nit " 沙川2.

8

得等ひ を偏急 祖し、 衣太服 を整理 して、 合学して佛に向 ひ、 健身低い 頭 して、 偈がを説と きて言はく、

ば非い 日季じ 0 諸樹の 木の 如言 10 花果を著 け 10 E 欲い す n ば 共产 0) 時を待つ。

非時の花果には光麗無し、尊今恒伽河を渡り給ふべし。

樹まれる 0) 紛れた 花正に開き、 其の花香・十方刹に 過過 , 花野に 開かし て果實を結べり 0

算の生地に向ひ給ふは、正にこの時なり。 は、まました。

此二 0) 時や最も 妙为 めに最も勝い れた りと為す 0 清流香潮 12 り泉だっ の水流

百鳥・林中に妙響を出す、諸の欣悦の事はこれ其の時なり。

世等の谷属の思ひ逞つ所は、貧の生子羅睺羅に由る。

如来。 順島 13 よ < 七十二 100 の養育の 彼如 1= 往り 思を念じ L て、疑い 150 たこ 决的 まへ、 し給き ~ 彼かの 大災の 悪じ 心心情感 13 温雪仰等 U) 為為 -6 见神 0) 故意 'n と思い 10 欲す

0

者し遠来の大聖師を見ば、應に歡喜を得て憂惱を除くべし。

釋種の大王輪頭檀は、往昔此の微妙の願を起せり、

何がかった 常に金色の 體にな る我が -j-: 0 此の迦毗羅城に入るを見 えるを得 الح

品第五十三の下

111-0 肝宁等 不管と 13 和 四次 仰方 非多 -1. 亦 -想改 待 1 非高 0 9 9 すっ ٤ 111-4 狮" 付き II U) 是公 受験 宿ら 0) 0) 道な 月台 迎? すさ 沙. 選り 200 地で 称は から 如言

時じ 三九 匿。 7.0 4 制· たなで 任等 8 (1) 動を 時 T 行已に を蒙 管 彼。 退し 0) 111-4 100 itil 3. 介: 毗一 已言 T 微 即是 去き b 温; 職婆が 5 8 方法 . 佛に 汝等 是多 次等に 指言 老優 自 12 城" に漸言 L 情, 1-FE" T 23.60 主 虎. 言 から ( 4) h 12 はく -行? 版? 告づけ 我や きて (= 0 カラ 7 -久し 親北 . 唯意 迦沙 15 毗 話上 درز 然かり 給き 維 らずして 程 13 婆爺 和等 世" 5 , 都 -1= 9 氷! 汝言 0 告げて、 我是 尼 優陀夷、 俱陀林 h T と欲き 達せじ」 是常 でであり、 -1 0) 持ち -如言 Fo とて 3 11:00 共产 彼か 12 1 を作 から の優り U) 佛足を頂意 聚落 す 陀夷及 15 0 1= L. 汝等二 依立 心: りて TI Lin 彼か 17: 9 ti? 人是 耳草 透清

す

0

3 150 15 3: 諸大 ~ Silia -125 す < 植だ U) 時 III A とて、 に沿っ 老車 觀為 諸大臣等、 IL) Mis -KA 川東る 1:3 [程] Mia 14 諸臣 快餐 及言 植类 < -CK E ine" 王 = = 40 你多 を懐い 1 3. 即なち はく 阳" PH 1 1 馴し 2 ひて 可是" 胆の 王为 8 戦らら 上に設じ 0) - 7 恨ちゃうあ 汝等大 N. E. S. 帰さ はく 题。 に農 ~ 130 1 5 沙兰 -金倉 して Tit. 1113 10 1 1 -潮源 して 汝等 13 此言 きたのし (1) ( 如是 きょう 12 1 -必ずる 何人ぞ。 Hip --シュ 北京 少 b -應に是の して、 1 -の二人は、 袈裟 に、 彼か 損し 0) 是の言 彼か 北连 35 國台 二人を断 10 塔つ 1= 身形で 朝除 往為 け を作な 乃ちに 9 至し し、 手飞 L U -90 に鉢器 かっま T て、 1 10 身み -悉達 我为 好多 我り カラ 色なな 18 な 地 0) 大ない 如言 -J .: 執さ 7,0 古視り T 13 < は 12 見るし 端近 U) 著っ 75 2 門能 を見、 6 15 すん 130 0 1 1=5 0 10 于飞 る して いたしか 视台 1) 勿言 見為 则 1= とうとうしゃ -題言 3 兄台 1: -51 容 爾を 王 1) 1 -1. 3 色喜 12 (1) 75 明学 即等 持 明等等

5 是 15 在为 -0 b 語 n 國 T 故意 遊ら 作品 師し 觀り の子 已是 遂る 還 に將 は 出中 悉ら 始是 空 達性 To 8 地で h 太流 T とはい 于山 園を 院さ 内沿 内 0 侍じ す 安置 者と 3 往中 時等 1 75 9 0 b 爾を 丽也 ٤ 0 0 時 時象 是: 諸は 臣ん 0 等量 臣ん 等。 是かく 王为 なりう 作" カラ 0) 彼か 如是 L て、 0 3 長ち 念力 造ん 老二人を見 18 却ます 作す . 3 能が T は ず 此二 煩惱 0 輸る \_ 15 頭了 をよっ 一人にいち 檀ん 王; 世.5 はす n 園 を

る

る

から

T

す

0

自じしゃっ 骨有 整理 都设, 压、 此二 間 す 0 h 3 爾芒 事 0) ~ 0 事時 欲日 為力 地等 73 15 2 0) 向影 説と 1= か L h 時 h 83 て、 游; 明章 給き . 右 我和 は 1= 1 暦で 世等な h 行等 < 2 世世 ~ し、う を得る かん な 3 告さ 往 L 偏祖 欲す。 告の 50 實 1= 城邑聚落 今出 諸は 行ゆ 是常 h 15 丽音 یل. PL し、 -3 比以 0) 0) 乘 欲は 行的 ---T 丘、 如言 水 時 775 切 共产 餘 如是 4 < 3 1= は 膝ら 國表 給き 告っ 持ち 來 0 0) 150 諸なる 處し を地で 田寺 け 0) せ 0) 3. 利 城や T -處 治さ 73 13 那時 -親 田 5 さい 自片 15 b 1= 汝の 是かの 正意 歌さ 看か 著 な 生多 'w. 佛に 樂を L がれ 15 地等 ナナバ 17 丽芒 為た て、 -感 如言 1: h 自意 0) 視み 一にい 3 す 3 23) 北 時等 爾芒 合いいます 言え 欲問 1= 時言 3 h h T 0 . から 3 30 言证 佛は 時 給き PL 校の 國る 欲以 北に 作な 13 かす に精花妙な して佛に向い 乘 1= L 邑まを 2 舎利り 世世 < 給き 如に 0 0 近かり 水: 洪老 因上 S. -啊: 弗馬 多た -十十七 h 0) 即為 0) 尊え 汝だ ひ、 T 時 1) 陀龙 告っ 時 ちは 等 治行ま 0 0 . मिर्गिक 個 け 今は 是の 微为 今日 伽。 我り 比少 長ち T を以 正、 妙多 5 から 10 度と 11 老舍 言 世でなる 水區 75 正意 1= ひ給な T Enj 5 自 を作な 今います 演人 T 1= 利的 維。 生や 9 9 說 . Pi はく、 弗は 加马沙 乃ちな 速なかに、 甚是 地点 22 棄如 だ愛樂 · 三さん -肝宇言 12 諸は 希け 諸は 7: 3 一覧をくさ 來 -餘 此 含品 有5 b 疾と h b 0 丘〈 0 彼か 1 3 利り 0 な 起た 佛公 那点 國域な を 願。 b ~ 0) 陀? ち 动力 衣太 かっ は T の、特言 汝公 鉢は < h 世世 7 遊製的 維 圳与 佛き 13 質な 衣太 20 L 婆蘇 服ぎ を 説さ 因か 15 緣 本品 未み 遊 比以 せん 多 多

楽

佛

本

る事を説 にき給ふらく

昔日尸棄型如來 等に 妙含利 班馬 往背に生地を間じ給 汝今随當に 0 一心に聴 る事を < ~

處處 こる所の 15 皆各世泉を生じ、 一切。 0 聚落、 金がない 八功德 薬型如来を見 明を 悉く具足せり

王等 る所の 一次 0) 村豪落、往尸藥大學師 かと見て

**進處指語** 3 所 諸花樹 U) 一切。 有" 0 林樹。 b 枝葉垂下 0) 下法 F. 派 如水 T 0 がまれる 0) 止作 大きろうちつ te 6) -27 330 處

である 下 1 PIL 流 和5 次如來若 1 洪 の地等 L に布 11:4 住等 الله 33 て悉く しょう fr. Jell 充滿す

0)

樹自

然是

妙花

15

如來大學師、 ## ち及ぶ所は、 是なの 如正 .9) 7 花果が難り 2]F: を随風流行 て書だ情に 43-L (3) 10 む1: h . . し。 0

110

h

て人

0)

0

甘果自

然

※2

رد

枝し

作

(5)

姻

3

T

て悉く

低重

13

b

0

1=

る

所ら

一切い

林精

(1)

0)

ざる所の 是での 如き事を應威流行せし 樹。 120 妙花世界自然 Win. 深刻 0) t, 57 C 70 b 0

人この

及智

は

來大型師、

應感流 京文 17 文 如 10 11 是事 1/1 U 1 3 米 45 2/1 300 御 THE 45

如本の は虚空裏に在 大点 聖師で 是かの b て、 如言 大妙花奏迦 き事を應感流 羅多 を雨ら 行 世 L せり め Da

諸天ん PL 天元 如いい は虚 大型や 全 惠, 師 をに在す 是かの b T -如言 きまる 普ね する < 應威流 清涼妙花 行了 1 L 0 雨为 23 を雨 n 5 せ b

諸天ん PL 棄意 如来 13 虚 空裏 でに在り b て、 花の名等 it て曼陀 維等 7 13 à. 78 雨為 6 난 5

棄如來 は虚空裏に在 大品 大型と 聖師 師 0 0 . 5 て、 應なれ 應がた 花の名 は是の は是な 0) づけて波 如言 如三 きまる 33 引起 梨" 1= 1= 流等 流 ٤ 行为 行为 63 せ せ りつ b ري である 53 4 50

諸大でん

PI

来如來大 如來大聖師 は虚空裏に在 は虚空裏に在 聖師 0) 0 りて、 應きなん 應感が は是の如き事 花の名等 は 花の名けて毗波伽 是常 0) 如き事 けて香勝香と 1 流行う 1= 流 せ 打力 り。 60 5 せ 3. b である でである からせり、 せり、

諸でん

諸天ん

h

て、

E

3.

PL

棄

諸大なん 如后 は虚容裏に在 大信 聖師 0 b 應がた T 0 諸種 13 是かく 和の の如言 妙香の花を雨らし き事 1= 流 行 17 b n

尸藥佛 本 11: 品第五 十三の F

八は虚空

裏

なに在る

りて、

花の名等

17

て普

至香

5

1,0

ふを耐か

所らせり、

諸天 PL 乘 13 KII! 虚: 東に TE . 1 1 BUTT Mi. 異称 11 是於 US 妙。 如言 香等 3 泥IT を雨る ٠, ٠ 11 난 h

0

PL PL 乘 棄 如歌大 13 加」 虚 水大 工製に在 理師 理論師 0) 0) 6 . . 應問 應等 成 は是代 は是か 純真企 0) 0 如言 如意 当事に U) 27 妙香花 अह 1= 125 ことう 15 行 155 雨から 1 난 b N b 0 少

b

変に在 電に在 地流 0) h 6 て、 て、 題は 諸七質妙色の 花はの 13 是於 雨なら 0) 如き事 せる 花を に純純 1= 流行 同島 これ真金莖なりき、 せり。 17 b

PL

棄

如是來

大馬

13

虚空

PL

如來大

4

ľψ

(1)

應 域計

13

是な

0)

如き事に流行

60

加 12

來大

JUL S

fall?

(1)

虚空

裏に在

1)

て、純二切貨室の

花点

を耐ら

世山

13

虚

学

III.

E"

1)

-

JOIL

1657

8

順きは、

是の如き事に流行

せり

0

0)

諸天

11

虚空

態成は是の加き事に流 、純優波羅花葉 か 雨らせり 行 せりつ

天 如水 13 來大學師 應: 空。 大言 111 E 在 50 h 版 版 T 純語 13 是の如言 梅標等 代炒香味 き事に流行 を雨らせり せりの

如 は 來 虚空 大意 裏 聖山 師 15 在 0 8 b 應等 T 成が . は是の 赤 梅也 檀だ 如是 0) 4 妙末 3 事 1: 香雪 流 多 行为 雨ら +3 せ h 0 b

PL 諸大なん 垂; 如來大聖 は 虚空 惠 師 1= 在あ 0 0 h 應なかん 7 は是の 純い 頭っ 如是 病だれた き事に流 0) 末き 35 行为 雨ら 少 b せり、 0

諸でん 非心 PL PL 人に 亚? 奎? 如水の 如言 は は 虚空裏 來 虚 大心 空 大型と 聖師 惠为 に在 師 15 在あ 0 0) b 6 應感がん 應意かん T T 諸の 種は は是か は 是かり 種。 種は 0) 0 天な 如言 種に 如言 妙香 3 0 楽音 事言 事 1 花 1= 流行 流流 78 70 奏作 行 排馬 弄る 世 せり、 h 4 0 b 0

諸大人 時寒無 花览 は 佛のの 1= 粉光 5 雑さつ 路台 復熱 を行 種し 種。 無空 0 < 光か 1= あ 随か 亦致此 る 順 を、 LA て、 諸道路 0) 諸悪蟲無 諸種 1= 種は 雨らすこ 妙香花 カコ h 3 30 持的 ち 3

30

4

b

彼か

0

<

七河意

大地悉く

微み

重力 5

弁ない

大巨海及で

諸山だ

然り

大意

理師

0

0

應はかん

は

是か

0

如き

事

流

行

せ

h

0

大意

地与

13

普合

調で

柔

に、

清淨に

L.

T

悪剤は

棘無無

カコ

b

棄き

如來大聖師

0

應感がん

は

0

如き

事

に流

行为

步

h

0

其表

0)

して膝 に至れ b

D

亦 佛 生 DI 第 五十三の

豪"。 諸婆維 Pu 刹言 Pi PIL LI. 113 11: 地 乘" 棄 菲 利? 美 重: B 如实大 威の 如言 種姓 如写 如言 10 Aug 1. 神門部行種 3/5 次大 信 沙色 死气 3 諸天等 大型師 0 Ic! 0 大意 聖師 大長者、 391. 大二 101 地 361 政党 は悪く faji ' **静**? U) 0) 0 德计 U) (1) す) 行きは 行住坐起 歴りは 其:= 11:3 ir 2 450 住 0 3) 1 Mil . 数八萬有 製八萬 44 -44 13 13 起 记 其: 是一 是如 10 1 1= 0) 111 01 0) 相随逐 相隨 有 祖" 学之: 加工 hu E 12 六千 六千、 流流 八品 3)3 地 3 述 画意 別時に 迅 अम् 13. 行 作。 17 北 4 1= b 六千 h b 流言 0 からさ 行 117 -23-45i) 1) 1)

0

8

C

役は

学

天

快

O

8

皆大威

德

最

殿元

勝から

75

3

あ

b

て

亦言

居二

713

0

皆な

1

12

妙言

色き

0) 1:

**护业** 

版

7

T

U)

PIL

本如本大

平北

0)

行等 6

住坐

起

相点

通過と

1

0

p:

如以來

大

學以

Bh.

0)

1

行。住

시는,

起

1:

相

防治

逐 待

4

0

[4]

大流

天

E.

及為

CK

天

张

1

神心

形は

1.1

他

成

3,

13

735

0)

BIL

如言

THE ! PACE TO SERVICE

大.

THE

hj.

8

行住生起

10

相:

IT.

-15

1,

00

世 如に 0 來 四上 一三天衆 天大王等の、 大聖師 0 の、 行等 微み 復殊が 妙等 坐記 0) 威る 力轉 1= 0) 大威勢有 相隨逐 殊じ 勝う 1 50 73 3 る から カジ

善だる PL PL PL 須い 彻等 棄 の強せんち 棄 棄如來大聖師 利为 那中 如來大型師 如点 頂等 來5 摩 大震 0 0 帝釋王、 八里師 諸天輩 0 0 , 0 行住坐起 行住坐起 行住坐起 及智 CK 妙色清淨に 諸親友眷屬等、 に相隨逐 1= 相隨逐 相隨逐せ L て大阪 43b b 0 0 嚴

あ 3 から

他左 喜樂 PL に 棄 自在 又化樂 如來大聖師 如言 0 來大 諸天兜率陀 の諸天等 聖師 0 諸天等 0 0 0 100 は、 1 行住坐起 行住坐起には も、 威や 威德功 所行の 0) の光嚴逃だ輝き が徳遊だ微 1= 1= 功徳轉 相隨逐 相随 逐 妙的 1 1 微 4 雅なる なる 妙多 b b b 0 0 3

如來大學師

の、行住坐起に相隨逐

逐

4

b

0

の諸天輩

0

妙色威力轉

光華なるが、

、薬佛本生品第五十三の下

PL TE . 如來大學 111 5 行节 住业 起言 1= 相急 1 逐 1 b

0

色界に 所有 0) 諸天武 0 及言 25 HILL 神? · A 金组 E,

乾奶婆等 July 5 修羅、夜叉・鬼神 が及び 羅利、緊 别。 器:5 等 1982 明言二

皆妙成農 明以 にいるのの 北を具足す O) 黎生原 かか 2 を得る i) 9 己に能 -1 11: き及び 藥 和水大型師の 设生 دزر さる皆 0) 0 行住坐起 400

1

和随途

-15

1)

0

PL 如來大學 師言 (i) 行住坐起 1= 相随逐 逐 المرد 6

正是是 彼か 0 かき T 口 乘 1 大言 11 温度に 1 是常 1= 0) 入 如言 6 1 . にし T < 諸流 行》 3. 万及び後生 無なり 0 工を断 天人家

最高 微妙希 解 時 無性上土 1= 情と 有 0) 行為 復言 調言 216 文表 合"利" 消毒 、天人師 売っ 13° J に告 帰・他が世分 17 7 - - to 込給証 () 13 1 0 23 汝花 T 本是自 舎利明 自 生地。 に住気 0 尸儿 棄如來 せん 施言 と欲う 供 L . 正は 給は 巡 350 知知・明行 た。是の世 行足。 足。河近 如意 1 等 0) ARE "

10

72

36

~

b

家を訓伏し、

t)

کے

70 九六

## 優陀夷因 **路** 保 第五: 十二二四に 0

土を 今に と欲い 向禁 利为 那言 、是のマ 遊歴 に於て、 歴す し給言 0) 即ちな 時等 すく ふぞし ~ べし、 言人 し 佛诗 半月を過 を作べ より 初览 復 爾の時、佛 9 起 爾の時世季、 8 150 -合利り T 3 大馬 世季 已能 衣えれ 自 加門 生品 b 1= 0 を整理 何のかっか 地点 合利り 持つ 布薩 微力 彼の半月を過 しず て、 妙为 時等 非ら 0) か當に國土 1= 處に往 是なの の事法 告げて言ひ給 イラ 加三 りて、 1 3 ぎ、布薩巴に記 信が 到完 言人 を 5 遊應 を作な 初た 然る後、 h 82 13 でて、 と欲する し給き し、聚落を視点 < -汝倉利 當に行 合がっしゃう るや、 ~ 0 汝是 亦造さ 非ら 諸北丘 きて図 活せん て佛に 合い刻り に是か 那。 0) 如うく 我们 şadha)° 共に 37 河 なる まり 作·長養· 布· 隆· 今は りつ 犯 世 當に行 說就 3 ~ i.E 70 增 し、こ 0) 懺惟 集 3 日子言

す 法 を長養し、 5 た以 てなり (Upayasatha 戒によりて、 破 長長 戒 會 L 0 淨 Te 過 华 以 or 7/20 -C ľ 0 善 他 美

7

國土

に、合い

優陀 夷因 絲 17 第 五 + Dil 0 £ 1

佛所

15

記が

5

即なる

ら佛に

1

Ch 35

て行の

ر درو

諸國

を遊渉し、

聚落

を視示す。

時

虚容中

0

無為

0)

諸天、

千億

1=

1=

震動

動き

己り

て復動

350

illi

3)3

7

復語 T

<

0

時

に摩

彻时

BE :

0)

0)

彼か

國表

頻

婆

娑維

諸人衆

とはい

世まり

と與と

1:

諸國

を沙脈し

給な

15

0

時を

世统

王台か

城中

123

至!: n

6

飯品

としいない

迎至

還流

足さ

を以ら

て城や

[11] 5

Oh

圖元

12

验

弘

が行ま

3.

時、彼か

0

大地

6 高 形 但 . 31 0 3 天儿 能為 13 0) -3. (11) 便等 , 12 1: 小江 -1-IIs, 12 器 5 花" 种意 遊言 拘物 刑: 115 p 他之 -13-妙为 h Wi 3 と欲言 O 17 12 花" 沙 摩を 1 頭 給t 原生 His 20 を見る THE I だし、 分院 哥(\*) 许公水点 利" ATT. We ! 11:3 b を以為 樂 T 11:4 -[ 何也 • 呼唱大順し、 以当て 歌ら 佛の上 世る Min o に散 旋活 8 JL\* じ、 0 無ぶ Hante 7: 初ら 但言 7 0 追流 和和 天衣 0 なを排斥! 末

及言 香花里 を持 3, ってい 亦言 佛生の 上に散 U . 散意 C 已是 b 7 復去 改え -1-0

0

1

<

住が

供《

雅?

7

如识 蓮" 花 L 0 加 T き資 1 111-4 0) 0 in : 到!: 湖! 华行" 3 水。 1 伽婆 處 100 通流 17 起す 湖 版版 稱計 行 73 81 き充治 から 0 -7 而言 如言 ~ 妙多 2) から 3 L. なる 處とし、 佛は 6 0 耐さ -3. 160 1 0) , 利意殊妙 諸: 時等 0) の表 名間利養に於て 世年、是の を視看し 服、飲食。湯 1= T 乏少する 1: 如言 力 6 1 元 35 1 等。 染著を 外に دمد 所言 海·队头 队头 無な 一切で ANE S 1 生る U) せず、 成る 名やうち で得 孤為 徳行 おきた 猎" 0 流流 b 是等 13 布 -ないない

5 11.11 37 () 1 115 J, あっ 73 , Æ. (h) 1]1 10 扩 100 4) FII IT 11 5 11 19 6 100 1-13 1 E 1 111 15 17 () 德 111 1,1

諸法世 [1] 1= がご 0 成為 景 形言 殊妙第 ----かり \*

0 10 婆你 清清 證明 此二 教化 0) 婆 111--枕に行 給き 0 3 彼 وروس 他" 而是 1,5 0) 建: [41] 5 世 立 Tr. 伽 足言 寸 1000 若き せし 1 For s. 1 被 3) 12 ME 5 0 3 66 Mily. 0 治言 111-2 ・三龍三 12 15 若じ 3) 13 1 0 世上 11 爾を 0 教 佛是陀 應: 批: 為二 ~ 0 て建え 時も 33 明行足・海逝・ 心沙門・及び 1 世等 説さ 11? 法法 世 し給は CK 35 婆羅 5 衆生 T 3 op 111-6 門等 . 其の住庭に随ひて、 0)5 開始 简子 1 选" 化 diff. 巧! 諸天人 を 妙等 受 I. 1 3 1:2 して、初 3 (i) 13 5 الغراد (= 省中= をう 損害 丈! 使も成就するを得 ---2, 夫 通 13 H15 天法 者の 人是自由 2115 10 後三 9.11 10 6 佛也 以為 1) WE! T, T ( 11:

を受う め 5 三婦を 10 きに 35 は、 受く 即為 ~ きに ち八陽驚戒の は、 三婦 法是 0 法是 70 授 を 授等 it け • 一書を受 五.。 を受う 5 < 10 ~ かに きに は、 は、 十善法 五がい を授與 を授け、出家す し、 三はちくかんさいか 1. きに の法は は

出家は 國で 尊: 1= 展轉 多を得し<br /> 迦毗羅婆蘇都城に 0) 神進 勝妙の 勝 して め 事を説 -具がい 8 迦沙 を受く き給 毗羅の 至治 悪婆 蘇 h 3 , 0 ~: 都と きには、 £ 尼拘陀樹林園内に住 城の園林内 具足戒 1= 至りて を受け 住等 L したな 8 保を以る 是の如う 3. 0 T 遊歴せる < 0 時を 次第

如來大師子 5 きて h と欲 城邑聚落を す 72 3 3 所での 釋種 観るに、悉く 村聚落、 最勝の 悉く廣大の諸異相 往》 威徳者と きて 如是 たる程法 水大型師 有 を見る b

至; 5 んと欲 0) 一切。 の諸人衆、 3 3 所との 村聚落、 恭敬尊嚴 往中 きて T 如來大型師 來 b て迎赤 を見い す 0

一切。 樹の 0 林樹 の一切い 自じ 0) 心に共 の諸連 下日 1 至治 樹。 道は b って、 は、 雨 悉く 各傾き 世尊若 6. 過くは < 13 Jr. 7: T 地京 36 世世 質な 岩も 0) 所 5 11 (= 充ち It [1] 息する 3 82 0 に、

> つをいふ 八罪な犯さず、 戯樂ない 高廣大床·著花 生·偷盜 戒と共に済 20 八罪な禁閉して 獅 八。關。 齋は過中不 戒 とい ·邪姓·安語·飲 獅• 7 · · 30 日を支持するか とは開 八 43 八罪 食 且つ齋日 開新戒とは右 犯 理 たい 90 小路·門 ざる は禁 ٤ 酒。坐 II か持 歌 た 也 八 彩

【四】十善とは、 欲·瞋恚·思癡 舌·思口·綺 ない 殺 生·偷盜 70 7 語・食 70 4.

Ŧi. 起· 拘。 陀· 心語か (Nyagrodha)

無

陀 夷 因 線 13 第 Ti 4 四 の上 3

所

03

一切い

0

林樹の

0)

に

世尊中

に於

べて若

此

住ませ

ば、

0

1=

3

T

滿

7

0

布し

下多 护

0)

13

0

fi: 0/3 101 'n でん。 -11-= 111-はた 人 11 H = 1 -5 11 6 技能が . 3 0 加工 花" 果产 W.C 紛維 應該 で悉く低順 て自ら隣む ~

景道狂大 11 UI 1 du's YE 及! 大 17.1. | 17.1. 1 の進行と 0 U) 断りの 12 01 1 ·li 是: 世. 21 1 3" 411 -· 1 45 3 相 ij. に関す 11. 1-果公果公 自 然是 1 0

111

諸天 W. 天 11 **企** 1 3 13 (店室 心虚空裏 大 一裏に在 4 in: に作り 遊行: Ò 1 行は、 0 Mich 当の高温 (1) 省等 是、 けて世外 100 la : 1 60 沙上 1 . . では、 1. ---( = 1 -1

諸天 長雄な 13 虚空の 天 世計 W. (1) 1 城市 1 信 0 作りな b 是 U かき 色山 が変形を明ら に他計画 -1 - 5 0

景組延大

生,

054

成件 法

0

提問の

如言如言

D

長地位 天 人は虚空 大學 O filli 576 12 城市 (E" 0 0 1.: 0 11 6. V 2 43 U dai -3 排行 沙陀 に回収す M ( . だ Mi.

長並仏大斗はの、

近には足の

如。 为 7][[=

ににはす。

准:

5

15

įį.

TE:

.

,

0

名

て沙

到哪一

2

を南らす。

11

諸でん 諸にてん 諸天人 程気に 諸でん 程気 程長雄猛大型尊の 程曼雄猛大 長大型人天眼 は は rini Ini は 虚念 虚空 虚空 子に 虚 丁天人尊 空 聖 0) 0 裏り 0) 裏に在 裏に在 裏に在 師のの に在る 0 (2) 遊行は、 遊行け 遊 遊行は b 5 て、 行きやう りて、 6 はよい は、 は、 華。 微妙金色の 司官 是かりの 是かりの 是での 種種の 是かくの 0) 0 名等 名等 如き 如言 妙香華 如: V 如言 11 き事 て普至 0) 35 -到花 事 香勝香し 34: 通数 1= を雨らす。 1 1= 护 應感す 應感す 應感す 香きと 雨ある 應はいった 2 す、 すっ 63 60 ふを 2 雨らす。

猛人天眼 虚容裏に在 裏に在 III 0)2 遊行 1) 0 優5 141 諸妙色 是かの 維多 色寶 微冷 宣変の弾 妙二 如 の花を 993 36. で雨らす。 應該 で 雨らす ナー 0

夷

因

滁 11

舒

五

+

四

0)

L

程曼十

ナカ大型等の

0

遊行は、

是\*(の)

如言

3

युक्ति स

應談

7

0

1=

は

虚空

0)

裏に在

h

•

諸の

微

妙寶色

0)

華を雨ら

1-

は虚容

0)

h

.

諸天だ 程: 習べ 聖く P/A K EK. L 11:" 天な 法: 天元 是 天 是 天 雲師子大門 雲三界天 がたっ 吸" 维制 1 1 13 13 1 虚然 虚公: 虚空 近天 11: 居 空 大品 一大 人生子! 世第 人言 地小 人们 退力 50 (1) (1) 5) 東に U. 災。 裏。 扩 に作 TES 0) 1 011 (1) 1-U) 0) 進行は、 成為 遊行は、 遊話 11:30 7E. TE 5 遊; 行 2, () 1, 6 種の 0 b 0 14 13 135 赤、 沈り水が 0 種類 4: 3 0 8 b 是实 是なの DIT! 是智 是智 是か 語表 妙香 0 HIL 0) 似为" 0) U) 加豆 妙天な 如三 如言 香" 加言 炒点 如。 天 き事 きは 30 73 きば 05 香竹 (1) 樂で 引起 栏 末 01 えを持ち 13 1 1= 长 10 運ぎ歴史 次作 應 地間 域で ini; 應為 應等 13 THI! 弄す 成: Talk : 1, -الله الله 1 9 ·, --5

0

0

種の 路な 能 に覧が < 0 HT. 是での 蚊き C/ 21 Tillia 諸は 花 如言 妙等 き事を を制制 香 (J) 花を持 でを招言 無: 5-( c W. かり にに際い 15

至が るe

諸夫

(H) 12

0)10

行為

{ \_

活な

II.

U)

大二 13

-911

天中天

00

為た

3

1-

3

150 U)

大

4

天中年

00

思考が

11/2

日学:

沙红

無也

復業

熱的

AME "

<

10

Alli C

子し

大型

hiji

U)

遊

行い

是なの

如于

き事

1

題言

0

11

虚容

(=

b

-[

U)

8

0

一切の 住曇十力大 0 大地遊だ清 大 地芸 平し 雪りたん 平等 正ら 淨5 遊行は、 1= 山流りようた に、 悪刺諸 是か 阜悉 0 如是 き引 荆 < 東京さ 坦然 打步 1= 應き ること無し、 感がなっ 72 1) 8

一切ない 聖く 罪く 個会三 どへひ 昼 威 0 **処徳天人尊** 大 無智 地写 地微に徐動 上等 0 0 遊行は、 遊行は、 し、弁に大豆海及び諸山 是かいの 是での 如言 如三 きずい 270 11F: にに 1-題等 感 す 1 (微に徐動す)、

一切の 復先物 地 0 居 數常 **手**萬 刹ぎ 0) 妙勝天有 利与 婆羅門、特に 15 して千萬有 b • 諸色力大威段 及ぎ b 何に 毗合い 1 共に如来 音陀等 有 る から 小に相随逐立 逐す。

程曇微 世世 妙からだい 0) 四山 天王有 聖尊の 1 b 行住坐立 -並に大威力 に相随逐す。 成力最勝に 勝者たり、

又意

程曼雄猛

大

世尊ん

1=

行住坐立

一に相随る

逐す。

生量と 朝か 山龙 頂の 特最勝尊に、 帝釋王 当 及 U 秋王娑婆主 に是の 相随逐する

恒高

に共

如江

1

陀夷因 終品 Sis. 五十四の上

0

諸天衆、

及び色界の四禪等

, a.

压心 恒品 上に共に足の 加工 1 和以随意

復言 語道 金金 想為 、地間婆等・ [inf 6 修羅

文学 及び 刹当 150 5 皆共に如来 1: 随逐して行 < 0

く雑言 所行 の 楽: 聖侯師を逐 生類の、 己に記 ひて、 間土及び域 1; いるよう 0) 及び説 世を 遊歷 かざる -1-;

は是の 如言 1 遊 近行する時に、 無等量等 0) 人天等 を教化 L

后至"

b

12

まひ

N

いに二長老、 を欲 制作 所生 0 時等 長老 親族 備に自む 爾等の時 優陀夷、及び長老車 心 情感するが故意 して言はく、 世等 是の事を知 に、 世介 匿の二人、供に佛 今本城迦毗羅 的な 韓頭檀玉は、 和ふが故に、 所 竹て信心無く に指 諸北丘 6 に指っ 佛る , げて、是の如き言を作 不行心有 を 頂 肥多 して、知い 5 乃至、諸比丘を見 て一面に住っ し給 \_5,

3 后等 方便人 楽に せず」 に一比丘 もて 誰な か能 教化し、 ( 行あり 往 0 きて韓頭福王 共をし 佛に自己 して言 信 敬: の所 がせしむる になく、 に当に b 可世分、 に排べ でからなり ん。 今この長老舎利那は、 或は比丘有り、 教化し、 其をして信敬せしむる 白して言はく 能 < 往中 き二輪頭檀の所に , 他" TO W

連追は、 自言 能 していはく < 往 きて輪頭 ---世尊、此の長老摩訶迦葉は、能 植色 の所に語 り、方便もて 教化し、 く教化し、其をして信敬せしむるに 其をして て信敬せしむる に地 10

比丘有

6

雅

+3-3 < 教! h 化 る 13 共言 地た I'L'U かと ~ Fr. んこ 有あ T h 信敬さ 或はない 白を 43 北世 压 7 to 有为 73 は b 1= • 地" 白を ~ して言 んこ 111-4 學言 或ないは はく、 今出 比少 0) 丘有 長春 世" (作) 老大 老 b . 今此 迦 白素 して言 延力 0) 歩し 中节 は 能上 0) 1 9 長ちゃうち 世世 季ん 優 今此 退る 頻 0) 沙川か 楽し 葉: て信に

我们 今皇 批だ 那些 0 所に 此 ~ んら 训力 0) 三とい 長节 葉\* 能 老 はい h 耐气 < . 優 0) する 到 婆 能 用字 b 址 < 已能 那些 教以 世尊、優な 1= 5 地\*\* は 化 T -L 10 教は 能 非: < 院に決い 往中 沙 佛诗 3 L 1= 信心 T T 即なら 告げ 輸し 信敬や 初公 かせしむ 頭。 告げ T 植だ 43-5 , L 王 是なの T 3 む 所に 1= 3 ひ給望 如言 排" 1: き言ん 計が ادر 地; 12 2 ~ を作し、 b 1 や不言 んっ 方便 OLOT A 汝優陀夷、汝、今、 50 或なな 給ま 8 2 T 時に優陀夷白して言 此次 教はり 一優。 丘〈 有あ 5 夷い -共言 白素 汝なないよ をして して 往。 3 信敬 て輸頭 13 は < < 13-5 植えのう 朝かり -世館 頭 む 世世 檀花 る のとあ 0) 王为

E 5 方法 便一 2, T 教 化 其章 10 -[ 134 敬: せし 23) よ

持 佛門 ~ 5 0)17 爾音 -T 教をし 0 市へしつ 時を ~ 往 公人た 0 長ちゃうち 檀花 きて .3. T 0 如言 13 彼为 優陀夷 1 0) 老师 今: 軸に 政為 111 て違る 13 陀 何許· 檀花 块 佛言 王 せじ に在る 當《 111-2 輸品 こに計のから 价: 3 植美王? 0) 用序言 クリコ 是か に、 0) 0 如言 所と 優。 彼が 到りしま 3 0) 行性力 人報 "友" を り 4 1111 共 し、一扇に -6 2/2 て 0) 己ない 彼如 12% 0 13 朝 守る (= PH & 任多 • 佛言 0 日》 王等 1217 1) 人也 0 一は、今 1= 自意 始温 . 問と 默然とし 初日 て 25 T T 殿でん 言い 12 His に在る 13 -5 . る 1) of of 唯存 L ったんとや D 王 衣 外しか 務智 18 9 を治さ 雁ま 1 U 世等 金 理, 知し 3

丽: 0 時 厅: 打 0) 大二 臣 優" 夷の 1 一邊に在 るぞ 見をはり 即ち四門の守 人に 告げ て言い

るで 見一 一汝等、何等 元 e : 知し 1) 共さの) L'i b T の、周辺であ 始告 0) 0) 人言 () 111 111 ! 23 位 13 2 130 乃言 に此 1111 , , () NE 30 16 9 0 (1:1) 0) 1-如正 礼图前 辺ら 連に lilli -きはい 0) -117 一方 Cr ·J.: 能 の子: 30 1= 3/3 0) して -7-JE: 人を関う 復 にして、 他 1= TES 0 0) 情 125 1) 過還す。 TE " さる 生 月中 n Tin F.5 () から てよ 時言 1= かし 避 太子 1= に 至流 b 即時に守門人、諸臣等に報じて、 已來、悉達太子と、 悉達 諸大臣、 6 見る しと共 1111000 源 b 守門人に 15 T 心 11 強い 少小 Tu 起 に間と 7 交れ 8 -17-ひて、是少 1) h と欲す。 朋是 3 として の朋親とし る勿れら 0) 是なの 即許多 如是 排作 が き 言: 外流 T 其," 13:6 如 0) . を作す、 [11] 拊一 き言を作 炒之17 を遊べ 1:10 座》 のがな U)

力 b 是の是の 故意 に、投等 · 明道 -7 3 っに忍びず Co

< 李白之 間る ~ 阿 这节 念点 12 13 から U) 7 n.j. 門点 制 19:5 其 人人 いに 宮内に入らん 0) 作。 0 時に高い int int 此 諸大 职 根常 b 臣是 の人は、本、 (1) to 民に て出で去らし 1) は、 , 如き念 輸店 復えたの U 根炎王等 したいかの 在为 6 沙 是れ輪頭植王の、恒に愛念せ 作二 -8 念を作す、「宮門内は 時もに 116 默然とし h うを料理 この 其の守門人、復、是の から 故に、一人の能く騙 優" て語が した らて 沙地に往 らず 1 の人と 0 起" 是な きて直に除 0) 順き T 如是 造以 3 すす き念を作 图: 所言 念を に還ら る者有 に連却す 如今、澄、復、 作品 頭 す、一諸大臣輩、自ら應 10 植货 --るこ . 3 E 1, 欲す -2 0) 我、今、若し語 所 無常 がに至い 3 300 宮門を T 1) 内の 諸法大 12 1 和2 江, 人は、 b 正等。 0) 3 T には E" は、 0) 1 復、是 - F- 1 道次 10

711

(T)

如

王、常く進みて宮に入り、共の内殿に引

りて師子座に坐す。時に、

優多

陀夷"

**沙** 

0)

厭惡すべ 前さ らず 臣だ 生も じ、 1= 0 白力 在あ 所以人 して 微为 0) h 宮内 T きことの 細語 立た は 言い 優陀夷、 0 に入り 何に。 はく 學 つ。 な 汝等 出 輸し 0 大な 此の人は、 て、 頭 だして、 言解哀愍、淨飯王の意を傷損 現植えのう 10-5 王、臣等 速に此 共· 0 是かり 優が 脱る 既でにこ に引き 0 0 出心 見み 如言 夷い き言を作 3 家门 北 0) • の人を 産し 如言 る 國師 を見る くん 相き 去さ 己となり す、 の子 ば、是 驅亦 3 遠 n . 0 カコ 鳴る サル 阿た誰れ 優陀夷 らず 復志 0) 呼苦い 事にといか -カコ 此に入い 6 5 T 5\$ 哉、我が子 亦言 0 悉達 す。 前電 0 其代表 大いない に 0 h 0) 偈り 小來的 殿でん 來 在5 を説と に引い は 5 9 の形容 て立た 應に此 0 朋号 5 is 0 言はく、 伴点 3 で見るをは 王を去さ 18 1= 0) て、 人也 聽多 此党 を驅か せ 0 る遠と 如是 5 3 拊一 1ª O 1 塵 < b 即な 遊 枯二 カコ T 時為 5 悴な 出沒 ず 煩問 す せ 諸大 て、 3 ~ T B かっ

38 規裁な する カジ 故に型種 し、 質貨 で食気し して海る に入い る。

め

とて、

きてし

h

我がが 意今來り て此き に食住 する は、 唯た 0) 事をのす 速に成ったかとなったと 就是 少少 h 龙 願 0 みの

諸方 此意 0) 如き道路 至 利を は常常 求とめ 吉利 と欲 あ b 1 諸の無 心ないなら 無畏に於 聖芸 でして利 T 常る 1= 安にあんのん を成するを得 75 h

1

りて

h

せ

L

敷敷諸人 は 其で 地站 和 耕た 数数中に於 T 種子 を散れ

諸天甘雨 を下し 製しにとい 國内ない に近 成员 から

乞う七 此二 0 には恒常 111-2 檀岩 に乞ひ 那な かを行き 数しにした T 数数天上に其の果を獲たり 施 主 工は恒常 に施し

0

2 == 38 数数指子 子 は 比多 邊公 向か 3 0

数量が 人生 胎蔵 1= 懷沙 きて D 數 数言 生言 產 て諸 諸苦を受く 0

甲や 死 土道を得る 死 13 寒秋 ば後有 1-向か 無なく ひ 數言 煩惱を言う 諸し 親 に於て生 は悲略 上を受け T 送さ る C

大師 復志 Tra 0) 即等等 ねて 礼 優陀夷 語れ 輸頭の ~ ا 檀艺 王う 1= 時に、 問と 優陀夷 0 て言はく、 優陀夷、個を説 0) 是於 一介者は、 の如言 き等 き以て浮飯王に報 () 本、誰に 哀愍の い語を作す の邊に於て E 它 て言い かっ 111 出 き己に 家せ 小 5 b 3 0 循は小

0

能

を複数

ini 加中に懐在 0 の父は名 如三 3/3 聖者汝 して十月を経、 17 て輸 の家い UI 頻慎王とい 1= 生 生みむりて il 87 ひ、 大徳大型に 算を生み給る所の 母は終にい して天中 忉利に生 母を摩 の天なり 文化 n 耶。 小と名う 0 0

支票 夫 人中の 家 なと七 七世己に 最為 有 濟数 一切處に し、名間、名間、 生きをう 處處 受 け に皆流布 -----す。

P 0) 如是 和 き程子は天中 373 親族 大流 里岩 003 者を生 最 名からし 80) 3 あ 所 3 03 季 は 其 9 の家 生言 il コントン T TIL. 百节 1= 温さる 大安樂を受 てり を北や 版す 1 h 0

如豆

の勝なり

.

我は彼の邊に出家せ

る者が

75

b

七十一 二 [1] 作 6 る 揽。 或は 义、 「排げ摘(もむ)に

1 1 館 膀 11: H 原文 我於彼 漏 114 并! 版 14 洲 相 NU 111 如是程 115: 家 者 it 名 -5. 稱

1517 得太 に作 制作者 ナこ 0) 0 田寺寺 6 て、 ilij 2 輸頭 L T. 7 樂 彼か 梅花 12 0) 王 生中 人后 lilli L 復言 -3. 130 3 長老優 درد 関語 不是 درد 正信が 陀 100 正い 阿÷ 1-問色 0) 1) 及智 時も ひ T 長老優陀皮 75 能 正為意 調学と ちて、 0 60 1130 日本な 70 焼き こ 17.6 比《 -1 Line 行うする 頭 汝んち 植光 Es 頂き 3 に報い درد 不必 能抗 C 45 0) T 逃ん . [11] 3 画覧を 是か 0) 空間 如言 出品 37 家 12 樹。

F 所以 (1) 話性た Mi から 邊元 13" 使治 < 153. HIL 家门 るこ Ant 's 3 < درز と問と 樹。 Ti に任 -30 0 他。 6 -0) 常言 10 12. 12 TEL. 1000 1.12 1=1 して が行る 13.5 行う

多

4

を設さ 12 30 3 **狗** ほ師 于し U) 如是 雑ら 12 被言 3 温気の 加夏

12

3

-

16

人后

30

以為 0 し大王問 他 明視だんのう 諸大臣に告げて 浄る 輸品頭 4 諸大臣、 水 教授 はない 植花 を持ち 復 む 0 して 長老優陀 すり 時も 王物を聞 然かも て、 即な 门かっか に浄しい -彼か 是の 學 便多 是の如き言を作す。 (1) 正なった 応が 沙沙 36 · 35 7: き已りて、白 念を作 1= 阳阳 ~ 1= 間2 30 73 [in 5 與5 15 侧月中 小、江北 八、手 活にた T 度と阿あ 113 諸の恐怖 に刺すら して すを深洗し 116 < U) -(1,150. 师法 - 1.10 便5 三龙谷 足が 论作 1 1 ما يال 己るや 三個な 1,0 大王、敢て 13 加豆 拔口 き」比で 阳高 力なこれ 111 13 压 少多 即在 北。 竹潭 は、今、何い 食さ 今日に 70 饭片 敗食を將てい 119-6 1kn 1. ----違っ 調り T から 此二 兄: IIE= せじ 1 0) رد الراز 1= 北次 第子で 優が変 座に在っ 11110 任为 . . 3 から 1= 地で 7,3 順点 尼供林 1 即ち長老優 6 授 て安生 ٤ 優5 17 陀火 D 是 1= 0 在是 -63-0) 語に 论 因: 物が りまい 線信 さい 沙 1,2 12 ~ "

を將う 111-32 なり 明 ?-を作な 0) 與為 如言 夷い Jil. 0) 11下多 今 3 13 8 きは h 如言 我か 者。無 日: 1 問と 羅師 此: 時に浄飯王、諸大臣に告げ から 復 優5 を受け 1 共言 亚凯 h 子: 15 (1) 陀夷 へをし て、 Lo 大汽车 に爲 宜記 て言 ・三龍三 食さ 1 3 1 3 0 12 所以は何に。 光優陀夷 3 想 1 7 , 是の 23) 13 得大 身體 乃ち比丘 彼處 食; 典為 1= < 日をは 此: (H) 20 せし 别言 顺意 故意 .0 6 0 柔爽 1= 可見し 1 陀 に食は -食 防护 比也 0 1 かい 飯 到 (3 丘、 は己に世録に奉 12 已らり 食を収 、復、優陀 なして FIR 3 書宮内にな 自含 然り、彼 是 . L ~ ずる 6 30 何だかが 優" って、はなった て言い 0 食じ 如是 5 食を乞ひ得し 步 て、 時に 故。 夷い はく کی ( 東に告げて 在るやこ に此の食を に此 勝て汝な 0 0) 是なの 沙沙 饭工 飲食 世尊な 王なる , 是の 此二 献し -介治 0) 如是 0) いよん 一一 二元= CK 食さ 恒に快樂を受け 王、心に、復、 食 き言ん て、 h 0 と食せる 無常量常 1 33 か など将てい 師し 2 成部等中方 最 りて て、耐い 作 将5 是なの 先づ悉達の所に至 を作 に與っへ 振 無智 T ال في دي رود 43-王宗 己なり 遊礼 11-4 す、 如き言を作 5 1 0) 彼: 你 んっつ て万ち C 諸人衆、 も形 1 卿等。 0) 此二 座は 日章 りに諸告無 慎等 便 太子 水ギ の食は、 時に優う していは il の方に食 陀夷言 斯 b -し、消災機流 す。 に送れ 난 禪定 定 今 起:: 6 り、是 陀が表 死! 17 ち と欲す 36 世等 比丘、 「する」 1 更に除食 T 1) 7,12 营产 勿如 T 此 の有ら 諸臣即時 復 () SERVICE . 专 72 悲 20 0 是於 今は但 1 かかっち 勝其 言言を作せ、一我、今、 14: 1100 U) 0) して、是の に、 王第に でで取り えし C 红 如王 D 時, 今日、何に 12 江 檀 に浄飯 からしのに 智慧亦勝 北 と欲言 外に 1-自 6 -[-て して 大: 1) 肝药 今 生力 红, 更に 言えを T. 王、是の を食 0 此 il. から 世等 時に陰 2 故意 别今 0 3 は 作。 如识殊 せよっ FF 11 能 < 1-13 食 丘 此" <

人な カコ 3 h T 汝を見 10 と欲い 陀片 更い 11 ( で 0) 如言 < せ

給ます を振ぶ ざる 0) 自意 0 を得ん 汝等 時 3 陀 ~ T 0 善 し。 夷、 を知り 時等 47 当され 各部 哉 泥坑 宮より出 各の 長為 op 北 城中 来や 0 老優 0 んや復、今、 大震天 悉達太子 世典意 蔵を 内に 我能等 陀花 備 書っ 夷い 12 7 若し 但法 げて L 勃於 輸の頭で して、 は、 時等 更に 悉達太 悉く 王 ちは 植气 已に此 須臾の 彼か 0) 別に除 王 心流 我是 0) で 知5 食 1= 子山 0) 問に、 を持ち を渡り 13 隨る 間為 我是 0) 城る 從多 43 沙山 我常等 だ。 i b 門行あ 1= 洪き む T 教化し の輸送頭 1, . il 城ら 0) 身と、 6 100 未 t . 7= 5 来たり T 我等 -彼に 植美 出. 我是个 歌語 型か T T 重に 無なく 12 -を得べ 王为 今常に 尼は 諸大臣 悉達太子 0 別な من 所と L 陀" 3 め 樹湯 に教 きな 0) 何急 到公 D 林儿 元 の計言 5 0 1= の中の 0) -120 して 内方 死? 至;; 阿· 豊に安に 10 1) 1= h 我等 0) -T 2,0 至: 0 時 佛を見 是か 作品 5 往》 す 0) は 女然として 30 輸い 如豆 尚な ~" 到了 ほ 250 き言ん 所に 現植王、 h 彼處 と欲 に至れ 须 を作す、『卿う を拠れ 赤く 諸大臣 3 す 9 物に 敬 < 日は h 30 20 供《 b とはい ての経 生せず 言い て、 共

11-3. 王等 洪는 美み 0 自意 如言 0 して き言ん 序主 流がけ 前沙 0 館3 多 僧言 饍 は 作 派(3 1 智 す 師し -好等 13 • 是かく 此世 14/2 復言 丘 0) ~ 如言 の意 し。 是の ( 世常 0) 說言 大荒 如言 を作な < んば 唯意 して 岩。 43-此言 t 太宗 U) 乃ち 5]0(温 il 如 111-4 0 3 11 き業遺を前 分: 為二 食 23 0) なの \ \ | 作はたい 寫: 1= のみ食し給 何等 3) 1= 铜 食 0 0) な 食を 防事 造っ -3. らん 7,3 輸送頭 作さん 啊\* 7 痘痘" 0 欲 师 4 3 は、優陀夷 120 欲する」。時 輸売 到 告さ 模范 王多 須其 らか 1= 諸大臣 く清浄 優陀夷、

優陀夷

因

师言

知る

~

し、速に太子の

為

めに、

0)3

清。

が香製の飯食

を辨

せ

3

3

諸大

に等い

納ないの 見 0 101 y: 2 といい 至 130 h 3 75 L. 如法 i 阿子 1 = 17 2 ths] U) 5 飯食 光: 1= 价言 食, 白素 îlle l な 此一 供 T DL 10 U) 了 言 H2 给: 計り ラルデム 如き香美 L ~ 汗: 13 香 温 是党 13 , 300 0 天の飲食 -如豆 3 世位 、一大王の を持ち さを辨 を以て、蒜具し 我已に陰顕 2 じを記 1 5 迦か なった。 Mile OF b 温5 て、優陀夷 依二 设治 植艺 () 黨章 75 初とじゃう -1. を数 政党 我们 及に付す。: て連 1-化し、心を 與へ、來りて世尊に不ら 1) H1. -(. 氏の 0 2 して 11:2 侵陀退, 3)3 途。 談音 -[ 尼供 自なる 난 自ら食 陀二 利利利 林 3 15 82 0 主 む 1) 來 清清 MI: -りて、 b 彼 は 佛とい < (1)

11== タたし T T ) 研さ h 己言 極是 0 E 5 7 111-0 13 < 時 歌言 せし 0) 欲思 所きに 1 佛言 せし 洪芒 25 比 歪: 日語 丘、 0) 非云 1) 23) 十元 美 -佛に白し 比丘 9 又: 何等 敦化 1: したこ 此く清淨香潔 阿拉 の食 告げ 13 して言はく、ラ だで將 5 T . 12 1 復 是の如こ 我们 T 我に 等 甘意 计 の為 美 一希有な きこん 0 TH! 饭的食 0) رش な作 饭食 1--1 を対抗 來. 6 を修う 是さ • も給生 10 世が じて、 切っ 0 T 六一次諸比丘、 がき事を記 我们 時に諸比丘、復、 將りて に見た 云何ぞ長老優 世等 き給さ 13 なにならしめ 1= 非かっ 典。 J 定" 夷は 我が 優陀夷は、 佛にいる 往告さ 1、惊頭 述は、今、原 ti していは、 ること かが行 0 何年に介書 植 E3 7 是 を教 (J) 产 HE 化" Ex

福花 ·35 to 路北丘 羅(「鳴」に善子)といひ、彼の波羅捺域に依住し、八萬の 17 一我? 1-往背人 言作ん 0) 時 沙海 上。 排作園を 和合共 に、一島有 TE ! せりこ り、北京 善子鳥" の点 かで名け

言は 念を作 活い て彼か < 到 す 共 h 力るを得 000 る 0 it 復 る無な 能 て蘇さ 业" 1 0) 聖子、今、若し是の如 せせ 島 は 善子鳥王、 に問うて言はく、「汝、今、何の故に、即ち地に 是の 即ち是 さるる」。 妻、是の飯食を 神室利 b 17 ~ 異なる哉、 からず。我若し入らば、彼の 0 h 0 念を作 願語 念を作 L. 利(といかを)とい の如言 13 彼の時、鳥妻、鳥王に報じて言はく、「善い哉聖子、我、今、娠 善子鳥王、 < 既に己が妻の、 き得難だ せり、つ は清淨香潔の せり、一 賢者、我が今日の如きは、 こ思うて、得る能はず、宛轉迷問、身體ないない。 焼き物を思 き飲食を得 復、妻に告げて言はく、「異な 我が 順; はい へりの時に彼の鳥変、 意意の 節に 宛轉迷問、 なんてんめいもん は我 如是 る能 0) 4 20 手邊に、必ず身命を失はん」。 净~ h 王の食の如きを得 13 、身體憔悴、羸痩戦 は、 す 善子鳥王、是の h 何處にか 是の如き香潔清淨の飲食 ば、 飯食の 彼の鳥王 我死 宛轉し、身體憔悴 瘦戰掉 是つ るるかな 、現に今人王 せん 語を作 んを」と。時 香美の飲食を得ん。 しと共に、欲を行じて懐妊 憔悴、羸瘦戦掉 こと疑い して、自ら安か 賢者や し已りて、 無く、弁に其の の食する者を得んを」 彼の妻、叉、鳥王 汝、今、死日、必ず して、風流 に善子鳥、其 して、安きを得 愛愁恨 王の食の如 らざる 王宮は む有り 腹戦掉 を見る 快 胎子 せる て、 に報じて言は の妻に告げて 深邃 きは、 時 20 即ち是の 至ら 自なっか る能な 惟る が改 にして、 彼の鳥 亦言 必がなら 安ん h は 而点 T 住等 ٤ 2

の時 鳥門 優陀夷因縁品第五十四の上 0 群衆 0 内に、即ち一鳥有り、善子鳥の、心に愁憂を懷き、樂まずして住するを見、

0) 511 似 Lo i e 善子鳥王、時に前事 時言 m Ò 上。 王 する 追 王 姓: 後、後の 17. では、能く U) 所に指り、鳥玉に白 的 () (こ 03 国等 11:00 主での を廃此するや、彼の鳥、 て、是な 15. あに、是の得難き香美術館 の如き言を作せり、「善い散、 、一見な 似 海手王に白して に自して には 德 (1) に扱う 上の食す 善友、汝、 何言 7)5 る所の 故 に受 ( ) 岩 想思 ξ, 1 力。 0) を覚 1 . τ 0/2

一樹上に坐し、 1= t, 我かか in. CX い時で彼 750 0) 6, 如言 0) my; 15: 6 食 んとし、 80 を制 10 彼" 能物 (7) 00 · 汽女乌皮 て我が して、地上が 03 1== 島、日別に敷 此党 **梵信王の** II; 専ら銀器を以て、彼の飲食を盛り、王に せら、 女の 乌' 王's 如き明を紹子 好 · 班上: 女を傷 に原 年5 の居住する場と 1= がたる故、 IE: 作ら、側の に作りて立 U) ( 是 内を脱るに、其の るを得べ 0 د رد 要得已り 奇"。 U 食 15; 言、川 ば、我に ifii : 7: () 作品 73 12: の見を味噌 **胎** -5 7) = て、薄時飽食し、身體安隆 00 11: E 島、即ち其の食を取り、勝て鳥王に與ふ。 王の食料 り、勝て鳥王 3 に施野し、 當に次の作 云。 此 の川川 2 不與せんと欲しぬ。 せりの時に彼の婦女、其 此 を出 U. **見**に せる功 Ė に明治 361 一ち 能 数 への。時に梵徳王、屢 女有 13 生" 2 を: りしが 也是 b にして、是の て、 机 () [] 1= 寒りて、我が 削\* . : 故 価値を情で し 心上 U) BF: の鼻もの る道 來れ」 時に諸領 彼。 如、産生せり の点 行 JĮ. 力与 に切り 此の事を 島王得己り、 食を í, ť, 也, -1-して網抽 100 して、 食. 汗し、 () 11.3

を順び、

之に前して古はく、「術等、急速に彼の島の

地に並ん

0

1

て消して

必がなら 師。 b 0 0 一に向か 鳥 時 は、 我がが 王物を 語が せ 彼か b 0 能く人語 羅多 為た T 8 0 組ます 鳥う ん。 開音 め に はく、「汝、此、 を以う きをは 姓んと 語 時に梵徳王、 を作な て此 5 斯二 王に語れ 0 すや」。 事言 王为 0 の意を説 島 上に啓白し を捕る b ぬ、「善い 何が故る 心に喜れ 是の念を作 へ得、生きなが して言はく、「王 300 悦う に、製我が 我をして 哉、大王、 を生じ、 し已りて、 歡喜 こら捉い 是の 食を 0 聴け。 勅ない せし ~ 彼か 如 汗" 0 T き念を作 の鳥 如三 我们 将や 83 復計 くして、敢て 來し、 h 1 王为 -0 告っ 一に向ひ 爾· げ せり、「希 鳴爪を以て我が 梵徳とという の時、彼か T 言い て此な 命い は 上に付せり。 に違っ 1 0 有5 0 鳥 如言 な せじ」。 き事を b 女婦 即ち偈頭 8 時を 斯 を傷き 猫師 説と 0 1 梵徳王、 事 3 け を以う 53 9 12 哉" 云が何かん 王 るし。 を 3 梵徳 で此 汝なな 其 T 0 7

今彼か 鳥きい 彼かの 0) 王當 哉なな 故意 鳥 0 0 す 思的 島 王 3 1= 所の 王 ふ所は 願 我的 0) 知 妻になる 13 今 0 0) るべ 八萬 < 為 香美 ふかい は 數 め 大: 0 0 來意 波は 方にある 聖王、う 故の 鳥 b 0 羅; 舗に 60 て、 衆 捺な に、一鳥王有 慈悲 大により 大學 悉~皆彼 我だい 大 王 一に緊 3 王 0 0 香美 7 食 1= 憐ぬん す 向意. から 0 3 0 王: 0 3 h 食 所とう 3 -6 0 て恒温 を致か 處と でかせる 我を放脱せよ。 其是 分点 0 如言 綠大 な 授 3 依太 を説 者 取 せ 此 15 b 3 す。 0 0 h かる 0 ん

ひ、

之に説

きて

日"

13

5

陀 夷 因 Bu 第 五 + 四 の上

とう。後の 歩き いっ 18; めの後に、 敗しました 1) て大王の食 で物機

我念ふに此一生よっ來、未だ骨で此の如き事を經過せず」

今大王の一物を爲し己るや、後に於て敢て更に復爲さじ。

希有なり、此の事、人も倚は其の主の邊に、此の鳥の如き是の如き愛重の心有る能はず」。是の語をで、 际。 述意王、既に彼の島の此 の如く語るを聞き已り、心に喜悦を生じて、是の如き言を作

作し已り、北の枕徳王、備を説きて言はく、

「若し是の如き大臣有らば、彼應に重く封禄を食ましむべし。 類らく是の如き猛健の鳥に似て、主の為めに食を求めて命を惜まざるべし。

に至り、香美の 洪 (1) **梵德王、** 此の傷を説き已りて、復、鳥に告ぐらく、「善い哉、汝、鳥、今より已去、常に來りて 食を取れ。若しそれ人有り、汝を遮断して食を與へすば、來りて我に語り知らせよ。

自ら汝に與へん。己が食する所を分ちて、將て去らしめんのみ」と。

生也しめ、又復、我が為めに食を勝て來り四」と。 を信 彼をして歌喜 滿上 ある鳥は、即ち に特 せしめて、 げたまはく、『汝等當に知るべし。彼の鳥王は我が身これなり。彼の時、王の為 。便陀夷比 我が爲めに食を取れり。今、亦、復、爾り。淨飯王をして、心に歡喜を 丘これなり。梵德王は、これ即ち韓頭檀王是なり。時に比丘、優陀夷

先づ往きて悉達太子を見るを得ざれ。若し見んと欲する者は、要ず、須らく我と共に相隨ひて見るべ 時に淨飯王、後に方に始めて、其の鈴鐸を扣き、迦毗羅娑蘇都城所有の人民に動すらく、一人もというはんのうのちますはじゃくかっちゃくなった。かからはそとしてもられる。ちょく

## 卷の第五十三

優陀夷囚縁品第五十四の下

大學 羅婆蘇 及当 兵衆を將て、 き三種 我を説 を持ず 若。し E 11: U) 奥に殿情 居士、聚落 虚空中に在まして、經行往來し、 0 時、 父及び大衆 の因縁有 し、此に在り 域所占の 餘: 41 いて、此れ 左右前後に開連せらる。爾の時、釋種の宗族士衆、一切合して九萬九千有り。 U) 作品等、 視に L 人民 の長者香年 て求るを見、 る を見べ を見、起ちて往 一 住籍 自治 一量減行果報の人ならんや。云何ぞ父を見て、起ちて迎逆せざると云ふ 2, 护 せば、彼等は、我に敬心を生せ 是の如こ 城。 E で解し t 程の童子、及び U) 即是 の共に往 諸作風等を将 でき三種 是の念を作 き、迎へなば 、以て大王の威勢の力、幷に大王の神德の自在を順 成は起ち、或は坐し、或は臥し、或は睡り、身よ はきて、 U) 発を思量 in s C し給き 如来を見まつらんと欲す。世尊、遙に帰頭檀 の左右 前後 彼等 し已りて、 15 がは無な 間を からら を將て、復・四兵、百官・大臣・將師・僚佐、及び 『我、若し彼を見て、起ちて迎奉 10 -15-生まり の大罪を獲得せん。若し我、今、其の 5 はし、 如来、此の三种の念を観じ、 起" 但是 ち、神通力を以 悉達太子宮内の一切 T はし、大親族 , 1) せすば、 ことし 及び迦毗 政は畑を 虚容 王の、諸 78% に別

放ち、 時 に迦毗羅婆蘇都城に、護城の神、守門の神等有 或は炎火を放ち、或は隱れ、或は現じ、是の如きのたくのは、あるかかく、あるのけんかないと りの輸頭檀王 き等の種種 の前さ の神通變化を出 に在り て、 虚容に飛騰し、佛足 して 顯然 n

を頂禮して、却い て一面に住し、其の偈頭を以て、佛に向ひ説 て言は、

如言 來の初始めて出家 12 まひし日に、夜叉諸神は為 めに門を開

毗沙門等は道路を示 L n 世尊な はこれ大功徳の器なり 0

如來の爾 「若し諸魔衆を降伏せずば、 カコ べく門を出 で たま るな時 我能 1= 更に此の 當り、發心して是の大誓願を作したまへり。 城中に入らじ」と。

彼の願は今日に満足し、世尊已に復諸魔を降かかいたいますでまたとく、世尊己に復諸魔を降か

は の無上道を證するを得て、昔日の誓願を成じ 福言 たまふ。

の為めに世に出で、己に無上菩提道を證し L

一切の親族 を隣感し 12 まふが故に、今、還りて此の城に來入したまふ」。

見<sup>か</sup>て 阿辛 向於 、即ち是の念を作す、『我、憶ふに、往告、悉達太子、家を捨てて出家 0 h 輸頭檀の 輸頭檀王、漸く佛に近かんと欲するや、佛、復、空より漸漸に下り、輸頭檀王、佛の住所はのでにつう ゆうや ほとけ ちがっ 大神通を具す」。是の念を作し已りて、其の馬車より、地に下りて足歩し、往ばらんですって 頭檀王、遙に、世尊の、神通力を以て、虚空に飛騰し、種種の せり。今、大仙と成りて、 神通變化を示現し給 さて佛 ふを

ち、選、蘇り、 除誓 2 至少 华 图等、 1 身体に 製造を 帰即ち空より 悉人 地。 亦是 に作 害。 け給 絶る b 下りて水 て宛り -27 を見、子を受するを以て T 地に宛轉 轉 1 處 悲啼涕泣 に至り給 し、 悲跳啼哭して、 し、流派は高 では頭 0) 故意 檀 1= illi 道派 を被言 佛にの 問えて -11 頭言上 時に彼か 地質 れ、煩冤懊惱して大苦を受く。 天冠有 に跡生 の程種九萬九千、 11 るこ 少時時 と を經~ 方に乃 最近 及当び を削い 内公外

時に彼の大衆、偈を説きて言はく、

17 は子と称せ 王 如來 一衆を將て の沙門の相等 10 佛治元 と欲い に至るや、父は して言ふを得ず、比丘 を見、自ら傘下 世尊を見て未だ共に 1= 於て差慙を生 道。道 はか ん と欲し じ、長いして 語が て復得 日中より熱気を出 -5.

迷? 問 13 是於 0 T 如言 世等 1: きを見て自ら CS 14 12 il 和和和 に道 憂5 煎洗 -30 すること、雑は湯人の遠 3 , 如旨 班: 13 默然として輝 定に入って t h 1 來! たま 3

適に水を見じって還枯竭する(を見るが)如し」。

以らて 0/5 丽生 0 時 10 して個有りて説く、 世第 け -投票を 復 1126 此三 -15 か念を らく は、 . 即ち僻傲を生 ---作 我: 統二、 地を離るる若 是の ぜん一つ 程品 種造は、大我慢行 是の念を作 干ならば、彼 色語 0) り、黄高自な 北 T は地震 即指 虚空; 在なり。若し (= 身を 1= (學) 腾。 15 F. S.Z. 地。 を上 を作 16 頂急

3

10

ちて多身と作

佛・王輩の我慢を懐くを見、 の諸人等を憐愍したまひ、 虚空に飛住する、 この故に佛空中に在りて住し 高さ一丈、

時 輸頭植王、地より起ちて、佛足を頂禮し、 しのすべんのでは、たいだった。 ばられて ちゅうにん 偶を説き って言はく、

我今真如尊に三禮し、生れ已りて初めて、復、 佛足を禮す。

告宮内に在るや相師記すらく、「當に樹下に坐して身を蔭覆すべし」と。

今第一行を行するを見るに、面目清淨にして華を開いまたらいまできょうです。 くが如く、

カラ 身心をして大に欣悦せしむ。是の故に今還三たび頂禮する

地を去さ て数 に禮 諸眷屬等、亦、佛足を禮し、復釋種の諸童子等、亦復、 爾智 を作な 寄特の意を生せざるを恐れて、是の故に未だ此の如き法を説き給はず。爾の時、世尊、時衆をしまとくことのよう るに、佛世尊に、深く 0 ムること高か 時、輸頭檀王、 ・信敬心を生せしめんと欲し給 し、復、是の如き大姓居士、佛足を頂禮し、次第に復、大富長者諸老宿等、亦復禮を作しぬ。 さ一多羅樹 或は多りを以て合して一身と作し、下より横行して、足、地を踏まず、下より上あるなたしたとのかったない 佛足を頂禮し、然る後に、次第に二宮の眷屬も、頭面もて頂禮し、 ・是の如き微妙の法有るも、但、大衆の、未だ歡喜渴仰の心を生せず、未だかく こと みゅう ほぶあ に至りて、空中に住し己り、又種種 ふが故に、神通力を以て、空裏に飛騰 頂禮し、復、左右の將士、僚佐百官大臣、次第 の神通幾現を作 東方 2 の所謂、一身を に在まして、 次に外親に

放言 6 14 Tir 在 1= 火 15: 3/4 18 行言 His して 精:" , 理なる 11000. 大心 鉄 45 火 JE. T 3, 7 0) 安然とし 如言 < 8 10 亦 T 動言 日月月 福祉 せず 0)3 如言 -虚空 地等 1 15 入るこ 大成成だいの にきやう 德士 TP 11 7 水雪 () 约° -U) 大!! 13 加了 神太 飛 135 通 行 0) 如言 を展 1) -成な 1015 大波し 1.0 1500 地。 烟じり 15 () 加高

华身下 111. If: 所管 12 - 12 1= 源等 U) 凉。 10 1 1 2 1 110 HE -fi 5 I't' 如宝 U) 用意 11: 1,1,3 清洁 水本 班! 0 冷水水 冷水 12 1 华总 がにて 10 70 0 te 其 Hi 成立 His 烟 1) 5 75 0 Fir 200 を出記 身是 或: を出い 华特 1 1115 -15 復品 Me L L に於て、 則" 12 洪 1= " -1, 1 想を 华特 政治は -. F.T 15 右\* 0) 朝<sup>÷</sup> 叉: 炎火 7,0 して 庙 U) 华北 . 15 出 17.9 15 , 明美 事: を出場 7 明字: 火を出 政态 日月を 身是 政治 1= 世常 133 ただて 13 L こに清涼 13 烟光 如告來 ,,, 復言 华地大人 押沒 1126 を出い 0 是の事を作 身是 身に た。病 右" L 左章 於て . Mil 1- 1 1=5 0) に関い 又是 冷水 に烟を出 州に 说 其。 15 火を U) し己と 12 13 を出記 身次下 身に 身为 出: がち 出流 に於て HIL 0) L 水を出 に火い L L 大点 如來或 彼是 其<sup>t</sup> 如言 如是 な -夜: 身上に し、火流 流 3451° 张: 出流 0) 右 乃言 1 , ( 3 足がの 廂多 又語 又清 明美 火で が天 如写来 1= 如是 油流 半身上に 24 12 たさ 1= 33 源等 Mis -1115 1= 便打い 政治に 11: 至: 115 P 其 L 1= 水龙 0) 州はなり U) 5 0) 神に通り を出 水 11,2 42: 如空外 , 1/212 1 後: 是か の炎 1,4 10 出於 17 L 出次 1= 1= を現" 於: 政ない 加了 , 於 左弯角 如来、久、 火の 其 3-< 1: 1117 如是 0) 1-9 机 新言 小 彼是 华 火を 看: 图: 455 神行

1:

左衛

(=

水

70

H

洪

0

竹

Mil

12.

清冷水を

11:

或は

復言

dis

庙

15.

清治水

を出

9

洪\*

0)

Jr. 3

Mii :

山;

1

L

を放け

.

,

如是

時に

迎:

13.

(=

火

12

HH

期日の間に清冷

を出席

.

政門

H !

[]]]

1.

沂,

神通り 羅は梅は 色さ 復花 火 0 を出た 法性 光明等等 火光三昧に入りて を説 re にして、 現以 或ない 所謂、分 神通 待草 或時を 復志 色の を現場 は、 通りん えじ、或は、 光かり 8 唯上分身を現 n て多身 諸毛孔 っに、清冷や 類梨色の 復 と作な に種種の 水を放ったないな 光かり じ、下分だ h , 地等 0 乃至、頗梨色の光を放ち、 を去 光かり ち、 3 るたか を現だ 如來、或時日 出於 所謂。 さ二多羅 ぜず 如你 青色の光明、黄色の て、其の には、下分身 成成は三四 或は、復、 法是 ムを説き、 種種種 五、或は七多羅の 空中に乗じ、 を現じ、上分 の神通、悉し 光のうなやり 如いない 悉く皆示現し給 地を去る高 叉、時に、 を現ぜずして、 空中に住して、 くらうなやうびやく 光 さ一多 30 は

0 にし 時を 世なれ 或は、復、 南方より身 i. を出 L 西方 に、地 を去さ 3 9 高為 3

て、種種の神通 變化 を作な 世尊、或は、復、西方に身を沒し、 蒨° **あ**\* かい n

北方 面は 分れれ 去さ 製色 る て多身 光を放っなな 地等 ると作な を去さ 高さ七多羅樹 9 ること、 給は 乃至、頗 £ 高さ一多羅 に至れ 風梨 色き 9. この光を放す 俱是 に種種の神通變化 1= して、 かり 虚空中に住 乃至、一一 を現じ、所謂、一身分 て、 の諸方も亦爾 種種種 0 神通 カコ 1. 秘えん 化 れて多身と作 皆な を作 虚空 所謂。 乗じ、 h . 一身、 乃言 至し 地を

其 0 の首に在 心さる 時 を生す 大いか b 爾を 佛ざ 世質な 0 時 座を敷きて坐し、其の大衆の為めに、次第に説法し給ふ。 の、是の 世尊、 0 彼の大衆 神通 を現れ じ給ま の、信敬・希有 ふを見、即ち佛邊 0) 心を生が に於て、歡喜 でるを見給 ふか 心・信敬・希有、 説法と言 故に、空より 2 ふは、所謂、 是の如う T 15 h

0

0

L 33 11: 0 1 1 . 1116 1350 15: 3 U) 生き 1/2 功信 合かした (=) 全 3 を得る 处人 是= MP 13 温心・手長 12 復言 初! 全間\* 8 112 等心に 欲: 0) fj? 如言 This ! 沙 朋長" 3 法 91 11/1: " THE L 113 12 企 外心を 服長 13 生品 7,0 15/6 43.5 解明 4:6 11元 73 ず。 -1-.5 -1-10 たらし 3 を をは を行い 7.11 U () - 5. じ給金 是三 输品 2 0) S 金数 故意 in 1= 如是 . . 有i-加。 'n 此二 如定 nk: 情情 U) 諸法 在出" --.

を受り 方。便 に於 UI ME 수미· 7 () を得ること **杂题**已 粉音 AII : A 11 5 1111 U H; -112 经得" 1. 似 id! 明宇 705 -131 -世统 , 100 P 1-7 . LAC S 加良 () 宜通示 11: 已: 理 植代 個等 信 BE " i 2 0 1 111 10 1-0 577 6 FF: 11.2 是官 亦諸佛提受 大荒 して、 制设 ان in: 75 小儿" In I The L 1: L (1) -IV. 悉已 如正 は、 -WE! 似 他 ( 粉1 13 計り 12 14: 3 0 0) 烦恼! 料に他 Ü ill" 意己! 净是 U) 他 大。 73 法行 -11. to 1 時に 力: 坑なな 12' 75; 1, 自ら諸法 , 价 -法 () 5 ٠٠, 彼, 能 彼" -12 70 L. (I) -31 衣とやう 所信 10 40 T 0) 战: 大衆 低" 010 , (= UD 書集談 結ざ し、信言 心無く、己に無 彼 0) 法 1. 法以介 見る (ULL U 0 無質質 話心 18 II.j. 12 果を後す 已に諸法 を得る 0) 大:: じて 1= 道等 依 次 条 無量 注 千。 人 , 1 -3 有多 法型 一段を得る を得れ 1= 位言 U) 侵災空 世" 北にた 法是 W 0). , 汗。 ~ 75 Jul. 1: る 宋与 , 適宜 日でに 100 机论 -5 11: 01 () h. 諸色に 前に生 得 法に 0 戏 即に 报!" 治法 千萬。 , 肝子言 0) 乃至、一切相 1= 进 悉人 1(= 位。 入 111-6 10 を受く がし、 19% 囚粮、悉人皆 16 0) · 持公相; は、 座。 上。 彼 . In 我 Sic. 0) 己に諸法 生物 41:2 に於て 12 125 大心 iw" 711 を 減ご 63 北の الا -6 1 U) 即為 を以て、 31/2 1 --[ 15,1: 作。 速率 12 3) 入り 如宣 座" 146 (1) ix v 如告 1:5

mi ?

咽点

して

7

個U

10

說

きて言

10

又髻中の明浄珠をも捨て、 露頭毀形 にして威徳無し。

昔日の上妙の 如言 シットができる。 汝は亦何處にか捨 てた るべ one

0 き魔型糞掃の衣を、 我が所愛 の子よ、 云何ぞ著く るしつ

爾智 の時、 世尊 傷を以て彼の輸頭檀王に報じて、是の如き言を作り、 かん いっぱんのう はち かん こうしん な 給ま S.

國有り奴師と名く。 我彼處に天冠を捨てぬ 0

心に其の我慢を除かんと欲せるが故に、又、彼の甘露句を證せんと欲してなり。

諸染色の 袈裟衣の為に、 故に我彼の迦尸服を 棄 7 n

に於て、輸頭檀王、復、如來に向ひ、偈を説きて言はく、 変を既に身體 に著け已りて、我無上の妙菩提を證し L n

是

爾智 今頭を剃りて手に鉢を持するを見る。子、いまからなってはっち の時と 我昔宮に在りて百の願を求め、生子を得て輪王と作 世尊、復、 個を以て輸頭檀王に報じて、是の言を作し は5、このことにある。 我が為な めに さん 説と < と願い 也 て日ひ へる 何の勝をか得ん」。 15 72 さるは

我が心自在にして 輪王は萬を得る るる心に厭 邊際無し、 かくこと無く、 子の輸王たるを願ふは實に愚癡なり」。 命長きを得 と雖も自 いも自在 ならず、

優陀夷因 終品 第五 + 四 の下

迦尸細軟

布。

Kāsikasūksnia.

同門門人行以一

倫頭檀王、復、帰頭を以て、佛に向ひて説きて言はて、 しのではらう まないと

の草履歴を汝は先に著け、臥具の柔轉なるを種種に鋪き、

宮殿樓閣 に安隱に居し、頭上に自傘蓋を罩籠し、

足相輕淨にして蓮花の如かりしに、沙棘・礫積を云何ぞ踏むか」。

阿· 時は 世尊、復、偈を以て輸頭欖王に根じて言ひたまはく

諸有已に捨して愛著無し。我が今の如きは諸の惱無し」。 我は今一切遍知の尊たり、諸法に染まざること蓮花の如し。

爾等 の時、輸頭檀王、復、佛頭を以て佛に自して言はく

時に随ひ此を以て汝の身を磨し、摩し已りて遍體、安慰を受けれ。 書宮殿に在るや梅植等、及び諸香の涼し きこと月に似たるを、

本宮内に在るや傲妙の音 今時は初夏にして正に以て熱きに、林蔵に獨歩して善さしい。 3) りしに、 今嫁女無し、 誰 か娛樂せん」。 h で行を為す。

功徳の資池に身を洗浴せば、 我に法池の清冷なる水あり 、智人の無愛追 水の為めに消れすして彼岸に至る」。 と数する所は

爾\*

世分、保を以

て輸頭植王に根じて言

び給言

11

( -

> 11,0 脱本に若に ft= る。

輸し 頭っ 植花 復、偶頭を以て -佛に向ひて説きて言はく

一在宮の 柔輭の疊花を衣内に貯へ、釋の宮殿に坐して威顯赫たりき。 昔は迦尸 衣を著け、 蓮華瞻高 の香" 體が を無 U

今は魔麻 (P) 葉病; 物い 随處の 樹皮の染むる 所とう て、

院に身體 を覆 ふは羞慙すべし。汝大丈夫、 厭惡せざるか」。

爾音 一衣服臥具飲食等 0 時等 世尊、復、偈頭を以て輸頭檀王に報じて、是の如き言を作し給ふ、せき、またいかのもうしゅがだんのうはらかくこところないま

、具飲食等に、我は過去に於て悉く貪を生せしに、

放妙端正の色愛 の處を、今正念もて皆已に捨てぬ」。

輸頭檀王、復、偈頭を以て佛に向ひて説 1

汝なな 古かし 宮中にて、七寶の器、及び 金銀 0 紫条等を用

種種種 る 0) は 冷熱魔巡等に して、 妙薄淡 随意に食い 1 非為 h ざるに、 1 歩: 云い何か 3 所なり ぞ食ひ、 かつ

云 何心 ぞ是な 偶を以て、 の如う さ食を嫌ら 輸頭檀王に報じて、 は 30 3 . 臭穢嫌恨 是の如 の相等 き言を を生せざ る たまふ יין

優 夷 因 緣 第 五 + 四 0 F

すら

く過

去

・今現在、及び未來の諸聖者は、

四 Jansu.

衲衣 弊衲。

随て臺灣及び苦味を食うて、世間を構態するが故に嫌ひたまはずと」。 しいっ

輸頭植王、復、偶頭を以て、之に説きて言はく、

「汝昔我が宮中に在りし時、微妙柔輭の館に坐臥し、 世間最勝にして北方無く 、倚枕意に稱ひて嫌ふ無かりき。

今や選選「動地の上に、唯諸草及び樹葉を備き、

云何ぞ眼臥して嫌ふ無き、柔輭の身體を傷損せざるや」。

間の時、 『我今路の自在智を得、一切の苦惱悉 く己に脱し、 世尊、復、楊頌を以て、輸頭植王に報じて、是の如き言を作したまふ、

輸頭模王、復、偈頭を以て、佛に向ひて言はく、 諸の書類情の刺を抜かんが爲めに、世間を憐愍するが故に嫌はざるなり」。

一汝昔日受樂せる家は、種種の妙華を地上に散じ、

海は現路 室内は風無く燈、明照し、 瓔珞もて身を莊嚴し、 しかうこん 及び機関の諸宣陽をも(照らせり)。 婦人端正常は玉女のごとく

語言婉如相随頂し、 復、偶を以て、陰頭植王に報じて、是の如き言を作し給ふ、 暗仰して飢れず失物を続けり」。

> 五】 抑(かはぐつ)。或は種(か たし)に作らる。

我以て心に自在の行を得、我が意の隨に去りて皆行ずるを得」。 程になった。 我に新學行有り、 天中の諸梵の微妙の行なり

輪頭檀王、復、偈頭を以て、佛に向ひて説きて言はく、 北京ではまった。 またいまった。 まりて心に自在の行を得、我が意の隨に去りて皆行する

猾は帝釋の天中に在るが如く、汝が昔宮に在りしや亦復爾りき」。 一鼓・瑟・箜篌等の音聲、微妙の歌詠は汝の眠を覺せり。

佛、復、偈を以て、 (4)になっていますといいのでの解脱今我を覺ましぬ。 輸頭檀王に報じ、是の如き言を作したまふ、

のでだんのう また い ゆ もつ ほとけ なか と な 教養行の諸友等有り、大王、我是の如き歌と住す」。

輸頭檀王、復、偈頭を以て 「大地諸山川等を降伏し、幷に及び諸の千子を具せんと欲せるを、 、佛に向ひて説きて言はく

微妙の七寶を捨棄し來りて、云何ぞ此の沙門の行を行する」。 復一偶を以て、輸頭檀王に報じて、是の如き言を作し給 -3.

「智慧・二味は我が大地なり、千数の禪定はこれ我が子なり

七種の豊分はこれ其の實なり、大王、我、悉 く已に得たるを知れ」。 復、偶頭を切て、説きて言ひて目はく、

優陀夷因緣品第五十四の下

後 昔 車に調善の馬を駕し、其の車は洋寶に莊嚴せられ、

潔白の傘蓋持ち て身を覆い 2 0 素排清淨琉璃の 把山 なりきこ

佛、復、偶を以て、王に報じて言ひ 12 まはく

我正勤を持ちて開馬 進の験疾なる を所乗と為 にと為 I, し、我乗 (10 悲思惭愧 りて以て無憂處に入る」。 を以為 て車と為

輸頭植王、復、偶を説きて言 はく

衆實もて鞍轡等を莊嚴し、 一汝告家に在りて張 12 る 此の調馬 意思ない に乗の 其の身潔白清 淨に りて意の随に行 浄にし 中 1 b て勝れ、

佛、復、偈を以て、王に報じて言ひ たまは 1

『大地の有らのる諸衆馬は、世間無數の多人の乗なり 彼等一切は常に定まり無しと、觀じ已りて意の隨に神通を取する 0

頭檀王、復、偈頭を以て、之に説きて言 はく、

今汝林に在りて護る者無く 刀弓箭を執 汝昔宮内に在りし時、 h 身に鎧甲を著して、甚だ精微なる衆に護 殿閣は天の如く異有る無く 、間夜種種の諸野鳴き、 られ

0

[0] 子の愛乗自馬の名。 思。或は忍に Kanthaka)° 作 5 300 悉流太

夜やしゃ 利さ 0) 退地 る ~ き所に、 云心 何がん 能上 是 0) 無也 退る を生 ぜる」。

個。 を以ら . 王に報り U ていい 15 給な 13

亦 他だ 有ら 蓮れ 華 12 U) ゆる 提製 夜 水学 就 行》 夜ツ・ ざる きて 著 せざる 林內 3 「四半合連、 と問じ に在れ 如言 70 0) 3 否 世世 如辽 3 種種 < 9 能 の諸獣 金 < 我か 過い 細問 から 0) 一毛 0) 5 退業 所に るべ 端だ 心。 4 る 動? 能力 カン はよ 3 3 す る 0 如是

二五 [23] Pisaca. & (原 文)如 風 血 緇 191 鬼 小 船 翻

Rakşusa. Yakşa.

重

肝毒 疲力 離り 0) 離波多等の 時為 輸る 長老日捷 頭 形容蔵痩して 檀ん 王, 無りから 捷速を長 佛に白して言は 0 大衆、 て、 老摩訶 色いる 佛をの 光澤ならず、 迦葉・長老優婁頻 方言 ~ 行 1= 世はないから 生す C 氣力を 頻螺迦 時に、彼の 世常の ととかとう ただ きんび 美\* 北部提迦 右邊に 諸德、 坐する 薬・伽が 苦行を を以う 肌中 . 共きの 迦葉: 此点 T 等 形を纏裹 の故に、 優5 0 人輩は、 波片 班 那空 す うる有る 摩: 何い。 精光 河 供《 3 5 0 無 和5 みつ 5 維 b

村荒陀

爾音

0

1=

<

法是

0)

1=

在り

T

沪

京儿

ず

爾·

0

勤

僧信

の左邊に在 如言 き等 0 計 りて 13 坐す 书: 13 れ摩は 12 伽が 復これ何人ぞ。 陀だ 國 0 大姓 変に 何より 111 5 和 な 來りて b , 輸い。 世等人 頭 植美 0) 邊行 在5 佛に問と 6 て出る 家は 0 T 4 言 る カン は 1

優陀夷因

終品第五

+

四

0

T.

口台

に悉く

名を称る

王に示し

してい

ひ給はく、ヨ

此は

-

il

金り

利为

小馬 此

13

これ

學士

igula.

迦葉:

薬、

此二

5 1

まし

優

追う

迦か

此二

はこ

主

那。

提

近沙葉、

此はこ

16

伽

那が

選集、此はこ

12

優波

地で

那。此

13

,

礼

雅沙

多"

此二 は

别言

離り

は

0

T

家

130

得本

12

3

から

耐音

の時

世等

金色の

臂を伸べ、

朝心

頭

檀

福芸

に向急

ひて

彼か

の一一の諸比

压

等5

3

指記さ

T (1) 元· Ⅲ , 2) W = 制制 0 3 . - . . ١ : ī 定右" 随... - . () 11: : ---图:选 1 1 語のある 1123 --1 3535 しせらる . : 是《 こして 0 5 如言 き等 ること、 NO. いいかし る。 此 1.64 きず、だい 13 M. S 三社 办法 此 7) 2 からい 0 10/01 1 事宜 前目捷 (in) いしし、 如き念を作す、一比 阳 かに (1) 連 消は金像 村邑聚落 事でのでき 111: , , 是の 0) ( ) 九 大性 如言 念を作 10 0 16 詞# 利料利 我の 0)5 訓》 計。 既長 55 がない 万子は、 大公 し己 に是 1: って、 il 0) 116= 近にこ 大姓利! Tip = 13 ij. \_ 明宇 是での 1,5 12 1: () 利; 12 [降· 大"姓岩 0) 物と 如是 in I a. 型 ने मिर् (1) WQ 利言 衙門。 H を成就 地言 13 利。 E b U) 宣言 利当

村大伙 上川するが 間を通り からる がのの 作に、 ~ きこと、此 即ははの 7 4 其法 起 0 法是 すり て、 (= 112 其の宮内に還る。 - 1-. 3 3 -5

題しゆ 即立 0 髪が すりは 楽し #1 是か 0) 訓: 竹で 從な 時等 0 C/ 21 如言 h 0 輸頭の 為た 佛ざ 蓝 3 植光 能 70 所と 王, 門表 1= < 髪最い 來 L ~ n 宮を 日をは 至し すっ を剃 - 10 3 過か ez 此二 不好 時をに、 b 3 0) 時音 cz T 優う 未だ 6 波性 優5 優5 と佛、優波 脚り 波は 波り 人な 13 盛り L 道きらじ 道言 付って カコ 5 子也 離り す 0) 0 世统 印語 して 重 母註 子 の為た 佛にとけ 共の子、 、一童子 (1) 引出 めに、 に告げ 自意 て言い 有あ 優; 類髪の て言 波は t, 難り 13 を削除 ひ給な < 0) 手で . け -はく 18 T 世等人 4 奉捉 h , , -優了 「復、善 C, 優波 波 50 將ゐ 難り 時に、 < T 童子とうと 鬚。 以為 髪を は、 7 優; 0 佛 其也 波 剃い 佛芸 0)

是か すと 0) 能い 如三 き言ん 中子 を 作 大法 す 7-012 低炎 『汝優波雕、 -20 爾さ 0) 如是那 時差 0 優; 為た 23 離り 1: 道等 いたの 0 制造 13 朝除 優5 波片 43-離り んに、 1= 告っ げ 身然 T

Upāli.

佛に し 白ま 季: して言い 0) 心を 13 1 T 氮 急 -れしむ 世统 る英語 優5 礼 離童子 50 日午 13 に、 最近 優地 難り オア 剃除 , 即: 100 して、 初端 禪 蓝 1= 入い HE < 5 n 0 巴を 時に、 る や不な ولم 優う 波池 0 離り 童; 佛诗 7 0) 優5 母温 波は

復

75

低

電

22

腐焦り

電影 子 子 -7-0) 0) النا: 最近につ に合げ 復 波世 かかい (是) 湖" 剃 波は 给: 難童子 除言 13 第二禪 して < で後れ 10 たに入い 善能 行っ リザ h 善 て言い 能 82 i 0 已是 は · 摄影 []字言 1= や不言 . 78 優 汝言 朝: cz 後ち 波性 除江 医能り 波片 7 脚り 電影 子 . 雖 動き 1/3 優う 0) 波峰 付: 1 大震だ。 洪言 復言 重な 0 仰点 子 身为 の母は 佛に . 3 太だ仰い , 質元 目表 告っ 0 げ T 65 心 をし -iv b 言い -0 12 T 丽节 . 園に 0) --n 111-4 時 拿九 . きい 優う 波は 優う る 波は 莫な

波 雕 因 粽 館 五 + 五 0) 上

<

る

(=

T

5

12

405 5 刀等 第 1000 0 3 10 निर्देश 也是 四上 取と 出品 和電 , 路性り 33 M ? 近等子で に入り 思をし 電子 但 h U) -邻 明: (% <u>L</u> 地市 0) 0) 0 100 母語 D 小片 1= 電子優沒 心 如言 T ō をして 倒! H: 是於 衙 便多 il 如言 没情 T 18 L 0) 12 T 時、世分、諸比 简点 作 U 人なだ多 童子 1 1 3 は、侵渡 13 和 -1 ひ給な 17) 1 0 77. -汝荒 む 12 手。 C 世代 所 2)3 3 1 1 1 6 勿れる 如こ 沙島 より 以 優波 L 離り がは何につ つ復れ 压 えに 1= 23 0) 即古 上に作げ 拿 111.72 PH 72 后于" 與(\*) 1500. 5 りて 能. 刀言 道等 (1) , 2 38 て言い 是党 単子は、鬚髪の 心をし 慧。 く紫髪を朝除 泛 取との彼か 似 ひ給は 0 の童子 進電子 水だ多り D 如言 剃除せ T 13 简. き言ん 78 12 , 9 . 剃除 已に四個に 它 すと雖ら iv 自作 . . 諸い 作" か 1-す、 比中 る L 常点 压 勿等 沙 入りなり = 1 OF: 1 16 た人り W. 汝等、 1= 41. に人い 12 能 ž, 如三东江 池 具さ ( た 班: 1: 4 -し己るや 是智 (i) = U) \$<u>\_</u>) 出。此、 便多 City 1 15 07 **沙** 1= 他! 115; 加夏 55 10 波 (= ( 不 () 1.12° · 一子 (2) 度。 1,20 な情 1 0 太だ多 時言 1 1 5, 30 11/2 12 刺除 15 の歌 佛诗 111 35 150 P 5

15 36 TOT 物: 0 時 成七 3 9 U 12 13 ME. 50 < 到了 日で 前に合像の如く、人皆楽見す。 , 1 E 汝等行行 汝等程仰、應當 遗产 ME. 盖 W . 寝 幸 が問題 (1) 法信 初生 に承引 地管 をはなってん に入い 知る h じて 1 1 , ~ Lo 治釋種 、人気 10 īfīi į. 我がか 何を以て して、彼い 1/15 多百 王子悉達、若し出 晩び に影響 るの故意 乃ら婆羅門種 悉人 にで彼い 彼記 皆然 UE T 家世中は、必定 出。统 集品 を別 利二 うるや、大 1 2.11 10% 己って 0) て明子 [as a 王 度に 1 ST. に於て、之 (1

各自手 しゅ 三をし 即なな 二に人に 等語 王智 共产 せ 園の 左き ち に輸 选 左3 今 能 出。 釋 せ め 園の 釋を < 頭 3 30 家 7 违 随後り 我的等等 檀花 出版 n 3 せ 集 0 家け 5 ~ 一人家 己的 L 何答 白素 せ 時 3 め 1= る -を以る を知し 於て、 T 1 6 る 名字を抄 出家は て言い , ٤. め は T 之前 8 1= 3 一人に の故に。 在れ。 乃ちな せば、 1= ば、 先まで は 此二 問ひ く、「大王、大王、 机 何事 家、 必ずなら 善 實じる して言は 若も 自分か しと為な に宜る 1= 我が 須其 在あ し二人なら 70 名を抄して署し、 n 5 20 カン す く、一 諸釋種を断 0 < 作な ~ 37 若し爾らば、 若し 家い L 1= 3 ふごとに別っ h -非為 我が子、 四に と欲い ば、一人出家して、一人家に在 す。 爾· 0 0 ぜし ならば、二人出 す 既で 時等 がに一人出会 るこ に 必なら 今出 8 以て記と為すべ 8 諸程へ さら これ 既もに、 須らか 爾芒 0) 利利釋種 家す h 成三 く分明に其 時 ための 出場でけ 家山 ~ 輸頭 し。 し、二人家に在 せり。 故にしっ しる 吸檀王 0) 共 若し共 王なら の言契 に輸頭 爾<sup>そ</sup>の 誰れ 100 爾を な 諸程に か能 り。 あの時 の釋種、兄弟 を立た 時を 檀だ 若し一人ならば、出家 に告げ < 1= れ。 選が 五点 てよう。 隨從。 白な 從し 諸釋、成へ 若し三人ならば、 應に対する って言い の諸釋の立 T て出家 五人ならば、 言い 輸頭 は は 利り 1 1 釋種に する 0

0) 時と 3 五言 T 百代 0) から 釋種童子、 C. おのかの 成さとく 己が身 調はく、『太子 に服せる所の に隨ひて出家せん」 瓔珞 を解と 100 自らか 20 相が ひて言 はく 阿加北 カコ 我常等

0 理等 種 路 各瓔珞を脱っ 18 動事 取 るべ L 1.00 來れ して、 20 b 優波, 0 等量を作 是 0) に付 優3 波片 己しりて、 は 既に付囑し已りて、俱に本家に還り、 我等 復活 所 脫 念言を作 0) 瓔珞 多 受く すらく るに 、『此 排だ ~ ん。」師で 0 優波離は、 其の父母 時き 古より に診が 五百の 6 長夜、我等 の諸釋章

1321 ho 普 3 を続き 6 03 我。 NE. MI " 被書 Ti 11 傷ぎ足 話したしゃくし 足を頂は 3 11 TIJ 5 450 1 11 足を 大德利利 乘治: 1 输品 1 ME: FIJ: 150 て、 神 功 波温 12 11. ない なのおのか Ma W. 7 信等 されに 明等 我们 して 10 1 和人 して 0 所 1= U) 1) 自して日 尚言 0 7. 3 1 13 C 佛に隨ひて出家するを聴 0 15 7: 小 FAS 彼如 1) 却はきて 377 彼 是 1115 0 0 他。 T の渡温 て一点の File (家) ek. 0) 顺 父母に 念を作 はく、 程等 T 百 12 4 出。实际 一面な 'n 0) 釋種童子 [11] \* 2 1 (1) 1= 高高 大王、 様を特別 欲らす 13 利: 任等 -5 に住し、一面 8 ~ する 大版 和問題 各語 を、 EE! 時を見て、 今日 勢に に安坐 18 共制 時に 打 し給言 以為 投等を將て、 己さが に住 13 1) T につ。爾のい 行い 相" 闘る 今世で 己るや 大说 1 2 家 速す 前にゆ 便いい 連らす 已加 何是 加加 اللا 1= 植 に能 子:: 德 . て。 , 時 113 1: t) 2017 世"红红 彼如 出家 カン 輸し 彼\*・ て、 3 < シニ U) 佛点に C, JII 珍克 111: " 3 の意 施言 -1-父告 植"王" 介 -13-Tio 白意 30 UF! 1000 乃なな 3 行諸釋童子と共 1 1== 質。 即ない出 していは、 に能 路 3 15 12 至 に流流 佛に自 11/1/2 12 710 善光 3 现等 抢了 -< と為 b ここし 11:30 家? T 巴德 を拾い 3 して、具足成 h 12 すべし。然り、今、 b 時; 1= -5. h T 彼能 が、改変 て、 11:3 1= 0 E 型沒 13 曰 すと 所言 既に、出家 11 0) 即是 備いっ 便 < 改應剃鬚, 官品 所二 喻。 瓜を受く 受用う -30 行い 100 佛言 頭根 世" 世() 儿 所。 1= 0)

【二】 感儀とは容儀に規律ある をいふ。これに関種あり、行・

CI

nj:

世尊、彼の五百の釋種の、出家して具戒を受くるを聽

Uje

内にの

五三百二

0)

童子

13

世"

沙:

中等

於

1113

家?

11.1

(足成)

11

受け

1=

Mil :

世等、

哀

感念し

聴いい

11

T

戏

を受

一けし

13

己きり 時 儀 30 彼の五言 學為 ばし TIC め て、之に告げて言 の諸比丘等、 先づ 佛足を禮 ひ給な は し、 汝等此 然る後に、 俱らに 彼の優波離り 來りて優波離上座の比丘 上を の比丘 上を頂禮し、 丘 を禮い

を修し罪りて、次第に坐す。

3 した。 應に五 世领、 0) て、 明宇; 次第 177 世等 我流 0) 比丘を禮 T 復志 違る 復言 せじ 輸場頭 元言 す -檀气 ~ 百零 即なる しる 0 王为 比丘を禮い 上に告げ、 坐より 爾の時 起ち 言ひて し、禮言 大览王等 て、 日かた 佛是を 己りて次 きはく、 佛の教を聞き已り 頂禮 第に 大王、今、 し、 其での 然る後に、 本座に還 て、 此 丘、 即表 優波跳, ち佛に白して言く、唯、然 彼がの る 上座比丘優 を頂禮 し已りて、次 皮波雕を禮

亦意 压 臣 拜! 上に告げ を得べ の贈 て言 U) 0 時言 時 FE 諸釋の傲慢を推っ 介を得い 3 13 世等 世" 世等 せるいる 非かず いいい 10 威領党 因: の事を 此: 彼かの 汝等比丘、 りて、此の 撲 悦? すは云何。 の優波離は、 王うの、 に告げ L 33 して、是の如言 唯意 行け 過去 五元 72 時をに、 きはく、『我、 T 世時 T 但是 0) 梵徳と日ふに 釋言 諸北丘、 言言を作 1= 今日のみ、 種の比丘、 < は世録、 共さい 即ち佛に白して言はく 念ふに、往昔、 し給ふ、一个、 敬意 優波離は、亦、我に 投れ 及び輸頭檀王の 我が せいら 国りて 為 めに るるを得た 分別が 釋種、已に自ら釋種の 波羅捺城に、 此の 賃敬禮拜を得た して -五百の比丘、輸頭 5 因 其の 『希有なり るが故に、 時に・ 本業を説 に二人有り 諸比丘、名のなの , りことの の橋家 合って、 世尊、 き給き 政植館 等 かを降伏し、 、共に親友 五百 佛法 其の優波 0) 0 恭敬禮 の大い

支し 3 h ò 成る 晨朝; 能 力度! (1) 1/4 を出 計 かとし 1= 1.1 ζ.. 衣太 にして、 を著 T -150 11 11= 1 - L 11-2 T 公人二 0 1 -進言 名等 3 M<sup>2</sup> 诗 弘 0) 時為 抓给 (P) Mr. jię! 恒温 b 1/11 に入い 15 3 梨" 0 彼か 学 70 1) 支佛 (1) 红、 心之 有あ 落る 時言 6 -15 有が 彼か 相等 9.1 6 0 辆: 0) 彼如 -波は 15 1 自み 維5 U) 外 \_\_6 53. 抗生 近人 定 Ji [ ] 家门 内意 14: 往 () (1) 茶豆一升を 造に、 -[-生 M): T 7)14 作" -(ES 11-13 辟之佛 を見さ 6 .. [].j : 彼 党 U) 120 lip-冰;

は、今、 表: T 自らか 施世 はく、一投 是での 彼 见: 已注 が活った。 1 し。 逢" せ に此い 如言 -- . 岩し 清淨 2. 3/6 すと雖も 勝上の 000 0 it 如音 1 0) 5 第 Lo それ 100 3)2 15 厄難 を得い 体感もて、 福台でん 我能等 或は 13 0 赤ない 時之佛 今点 遭がひ 1 皆過 値も 應さ 遇公 , 0 去 我がか 所謂。 に次で す 供養 1: 1 る 未だ 施言 此 6-. 省方 無が以代 0) 作" 1 ---所 IIJ. b . 瞻は で是な 升: T Mr. 7,0 万 (= して、 受け 8 心を生じ、各、 4 0) 茶数 表で ざり 如言 显 13 373 で持ち i きるさる じに H. 供 って、 是了 Mi ; は 1-1112 答に . Ш 10 我第 1: (= 相"、 何\* 连" C, L μ[]. h Wi 15 レスナ 以為 即是 1= -17-

四 H --빈 なり ~: 6. するの義ならん。 3 4 111 10 1 0 ·客· [1] : 12 L = 地 111 . 11:0 悲ロニ 19: とは 15 1: ( . 100 1.1 ٠,١٠ J'E 12 制 なり、 1 利 43 侧 U) 14 7. こくいいか 1) 7,0 7.3 12 中仁於 1/20 11/2 收 [1] 11:

更に方便無し。 已を 表 豆っ 心を受け給の を將 と跳る、但な 時に、 T -へし。時 辟支佛 群江 時支傷 支佛、彼の二人を愍みて、其 に、 1= 本号 辟支佛 じ、 1 は、皆一法行法 彼か 如言 ---言元 人に b 企 作な 於品 난

4=0

で化

ال

こんと欲

かせば、

唯言

6

神通

を現けず

るの

FX

•

3

から

故に、

0

施す所

がを受け

1

施世

を受う

Vi

40

附言

13

1

は、

**尊者、憐愍** 

の心を起して

-

我が此こ

0)

施世

問意

0)

貧之 苦

いかし、

脱すべ

是の念を作

已らり

9

此

0)

優波離国総品第五十五の上

## の第五十四

優波雕因緣品第五十五 J) 1 13.

くは、 しめ、彼の説 せざら 我等をして、 躍して、自ら勝ふる能はず、十指掌を合し、 んを」と。是の願を作し已るや、時に彼の一人又別 115 功徳力に着りて、未來世に於て、恒に大姓婆羅 彼等現友二人、辟支佛の、虚空に飛騰し、遊行無礙なるを見て、心に大に歓喜 ( 未來世に、恒に是の如き教師、 所の法を、我等間 き已りて、速に即ち知解 尊辟支佛: 或は更に勝れ の足を敬禮して、是の如き願を乞ふ、 に乞願す して 11116 ti 0 0) る者に値遇せ 家的 悪道に生 水に生むい 順は []] Veda [11] Upaga-manara 與何、非及值遇好支 即得名以上司 二原文 并直 [1] 3.7 し、通身踊 **胸**: 唯以供 11° 僧 似 13 IF. くは 五八日 信

M

はく

は能く四一惟陀司及び

六十種の諸技藝寺を誦持せんことを」と。而して偶有りて説

三方がなったして正信を伝く

()

のみを、即ち

名けて上福田を為すを得る

に非する

けて梵徳と日ふ。第二人は、婆羅門大清淨の家に生れ、優波伽摩那婆と名く。具に諧論を解せり。 時 に、彼の二人、後に命終し、一たび波羅捺抜の刹利姓 唯須らく佛と僧とを供養すべし。弁に及び降支佛に値だされ、ほのち 過(すべし)」。 の家に生るる を得、即ち王位を紹ぎて、名

勝最らさ 洪老 0) 妙的 但多う 波泡 fim 35 +11-2 腰主 1= 那 比言 婆は 無 37 所 . しる 彼如 便5 0) 波が 田宇を 変有 Mil 3 那年 遊 h 1= 敬言 名等 愛も け 子かい T 5 园 雁主 る 3 那在 るを得べ 明七次 迦か と日か し暫く 2 0 端殿だる 見み ざるも、 喜る 3: = ~ 1 心等質 親者と ち、 厭る < 悦は 無也 < ざり 最高

9) 3

時為 爾音 優う 0 波 日子さ 例: 彼か 加二 0) 宛 沙湾 何れち 月 生 俗言 那空 则上了 迦\* 是なの 小き 事 如三 0) 為か 3 念を 1= 因二 作公 b て、 七 b 嫌に 7 今にち する 所ところの 我り から 表 h 0 逐 壓: に便な 那な 毗 ち優 波が ٤ 共 に語かた らざりき。

1 北 に語彙 6 すっ かり 音がん T 断流 絶っ 乃ちなは 此学 0) 如言 -0 後= 時で 彼か 0 步: 厘: 那在 即じで 

マーナギカー Mānavikā.

那な 人に市し 迦か に於 那な 逼っ 15 h 毗 長性し 於 婆 北 迦" 夏等 :11: 1= 此三 口台 往等 清 MIL 1= 0) 其字 付けた 何先 元 至し 月竹 凉温 1= THE T 欲言 3 姓公 鸦气 2 703 0) 沙 家办 過 取ら ·新人方: 訓章 0 問き 樂 E 1116 3 納言 宅艺 45 10 きをは を受 妙のうめた 唱為 1/2 源: hi 勿かちょ 验 步 h 涂: 秋節 b 書 32 T 香から 0 T 0 0 HE. 耐し -. 我等 眠 た。 的 途? 款 713 に 彼か 1= 0) 不香及 < 喜生 11字》 **b** 姿 3 (1) 我说 亦須ら 日水 村落 CHI O 330 1= び諸に ع 理? 優5 時あ . 典に言い 大流が 少時 b 花等を買か 自ならか 们n° ( T 向か 10はより 身出 原 龙 15 HE 服? たに 0 天あ **得豐**奈 那等 す 淡 往中 2-73 德 6 ひ 3 莊殿 是さ 3 宫 1 3 収 きし。 能 陽常 T 自意 して、 3 13 して 3 借き ~ ずし الالاع p 相為 發生 而し し。 1:3 15 赫ない 五二欲 T 忽ちま はく、 T 3 10 外にか 0 優淡 說 3 3 是常 彼か 欲 0 共产 カコ 所以以 樂 の人なと 0 加雪 5 す 0 普 を受 如夏 る 諸地地 3 15 は、 5 き念ん の、 ez h 哉 1 一金ん 3 0) 秋ら を作 五= 0 共元 色为 ~ 節さ 聖され 欲 共产 0) 企 四儿 道路路 せ L. 猾な 有る 15 0) 月的 5 梵徳とくかう ほ赤い 染光 h 丽÷ . 1= 1 0 今日で 於 鷄 カラ 今 時を T 0)4 優 樓る 如言 我の 先き 至" 欲心纏 波性 姓: 图 き午 から に除い b b 伽" 妻は **野**(\*\*) 時じ 村た 座 摩: 在も 0

恩

波

離

E

緣

nn cr

部

Ŧī.

-

五

0)

時に 王 川 b き 已是 6 即是 0 復志 自合い U) 本意 心し を起 资 8.1 TITE. 元州 1) T 证:

一殿以本門派 心山る行う 7) 、成は復事に因 かて 洪 0 情を 動為 7) 3

b

炎人 熱ない 楽さし、 生 U) 大心に 王、今、汝を喚ぶ」。時に 歌人を提へ、 せり、一个、 L. () 己とって、 3 12 に於て、 色飲の受染に著するに 遊に、 優沒 口に対欧か (h)1" 彼の人に向ひ、傷を説 彼い 行っく行っ (这一 将て投が邊 を將て、往きて即ち か我を知るぞ。 逃 門ふるは 福 談で聞き ご言語 くいい 5 E 1 優波伽、心に恐怖を生じ、暴身 دراء ال 向ふべし」。其の臣、物を聞き、卽ち王に白して言はく・「敢な」 き、忽ち即ち 1112 歌ふを見、即ち一臣を嗅びて、之に物して言は 四る、亦き 優波伽を提へ、之に語りて言く、汝摩那婆、去り 梵徳の邊に於て、何の罪過有 是<sup>3</sup>の を 徳王の邊に かきて言 道花の 念を作して 施行す はく 水学 (= " 己を 月: 至れり。其の王見已りて、即ち愛心を生じ、愛心い JIE: って 1111 街より添に彼 生ずるに似た () 毛堅ち、慢快して樂ます、是の 16 りて、投をし 誰だでの の優と 盛日午炎熱の時 例。 て愁悩せしむ ( *D*: 、「汝、速に往 底。 盛年: 沙门. 11 に於て、 時の、大地 よりて ていい 如きない 1-1. 達る

日号 日中海 光音 欲の歌に就著 特正に炎熱、大地紅 EX. て正に炎域、 す、云何ぞ是に於て惱 色にして 地上の融沙 端 復熟するに、 赤鍋の を生い 如言 せざ

汝在 今姓 欲な 歌為 北た 著す . 云か 何人 ぞ 是に 於なて 悩ま 35 生も ぜざるし。

0 肝る 王; 優 波 今は熱惱 伽" 厚 t 那な 1= 婆" 非為 すい 得げ . 35 上天の日家何ぞ及 以 て彼か 0) 梵徳とくいう 一に報等 が所と C なら て言 は

唯智 で求き 25 及当 N 利を失う くす る有が 3 は 此 は 12. 幣等 中等 に最も 悟等 と為な

日うくとう は 復大 炎人 熾 1: りと雖も、 此礼 を悩む 0) 福二 作下答 2 為本

和は 和 0) 諸事 業 を經營す る、斯な 0 如言 きを 名等 け T 最大悩 と為な 寸

動い 0) 時等 0) 大 時 地方 大たい たん 1= 德 德 於い 王 王、彼、 T . 復言 路な を行 優3 優沙伽 波 < ffn 5 原生 阿· 100 : 那な の時と 那些 婆に 婆 1= 問生 優渉が 告づけ ひて て言い 言》 即ちな はく は < 學 上事 學 那な 沙 学那婆、 婆、 以為 って・ 汝は、今、 止。 焼きてい 8 よ 11: 1= 何能 向む 8 t, ひ を経営っちゃう 去さ 分: が元べっ る英な 管して n て 0 之を説 カコ 我和 是處の 今ま V に於 5 熾し

那な 丽言 は T 汝んだり 10 0) 一を得れ しと共 時 汝等 两? 大意 銭さん h 波がかい 王; 0 (即ち天竺) 我们 25 大意 0) t, 秋節 村落ち ただとく 王 を 0) 與為 易等 1= 0) る英が 邊に於 ~ 供意 向意 2 h 所 のる L 0 T • 自含 T विवे है 共き 五言 らか 暖, の梵徳王、 -45 共产 欲 7810 暖さ 得大 0 樂を 鏡さん 75 ナこ 汝に八錢を與へん」とて、 以之 沙 b と雖い 為な 受 h 逐? 寸 8 VT 1= もど 弁ない にい 已经 10 即ちな 得為 5  $\Xi_{5}^{c}$ 我们 之に h L. 仍当 0) 賜な 今は つて、 與為 共老 0) -があと、 王为 梵德 72 一に誘い 復為 h 遂に便ち之を與 王 合は 彼为 b T 0) せて 復意 林に 後 更高 人に一枚いちまい 優う 四し 枚は 波 王克 加沙 智 1= 得大 J墾 = 18 白を ~ 那な 艺 72 婆に 我们 ひ T b 言 0 即位的 其を 告? 前之 は 14 を通う < 摩: T

優5 乞 五: 今は 72 波波 欲 3 5/1 5 00 () , 大意 英語 0 0) 张。 汉之: الله الله fbu ' 加。 11: 更に一い 11:= E5 A1, 樂等 \*\* 唐二 7 23 を受く できるい 十 大 1113 = 190 に行 よ 0 我な · 杂集性 波 順門 Wil: 秋 11 k. はく きて 校 (注) はく もて、今、便ち 王为 上章 節 浴 17 を行 介は 7 に於て 3 1= 23 1= したは を得さ じに 9 與 しず 往 13 自ま 13 1 汝に三十二 て言い () きて 自分 歌ら ~ して 72 五三 南か h 5 % 王智 王、更に一銭を與へ 復言 一般 b 0 は 言い 3 欲さ 45 b 自ら一銭 < 即なら 20 發花 0 英蕊 13 0) h を乞ふ 洪幸 1910 = 樂 70 ---和 九錢 1-十六枚を得ち \_ 州。 を受う 0 2 爾や 収と 11:" "" 设艺 MF. 我、今、 を契い 6 0) 1 25 書い哉、 を収と 時 迦如 < 0 1, -T 己まに王等 成立し、 を受 合は 3 ~ · iv 共に、共 たださ、 を得る 止型 h 6 せて十八と成 13 汝だちに、 , 17 13 んを。 \_ 大览 (4) 復差 已変り 合せて 90 3 h 0) よ 復志 銭さん 今、生 共产 聚, 我、今後 六十四 20 三十二 0 0) 滥: 去さる 願h 復差 即ない 彼れに 秋ら 浴气 0) 03 はく 節さ 後され 仁行 爾音 3 英語 王に行してい ん。是の 線さ 枚き 告っげ 1= 0) 金菱花 18 0 えし は 計ない Ti. 370 受5 18 時 概喜 三十四枚 て言い 我、今、 欲さ En b 與あ 得大 彼か 17 自含 0 梵德 德 へん」と。 57 已是 Will Ca 0) 樂を受 せん 5 % 更高に 因緣 は 村落 **b** 0 b -60 て、 < < を乞 はく、「 後ん を以て、 一般が 今は 復言 と成な 9 は、 に往 汝に一十六錢 「汝摩は 復業 1 8 3. を乞ひ 復 12 かて、 し、便ち 取 時 彼加 王に を得れ () Li A 已に 1= 1= 滥: 我能即是 那婆、 T 白素 優3 王为 43 告っ い、十七と成 60 10 自ら一銭を取 战党 大芸芸 波は 1= to け 介证 かん , を乞 游: T 伽湾 を與か T 學主 せて 止中 時に 我们 i li 1 2 60 大王、願 0) 那空 6 め 六十四 即なな -3. は は よ 毗 梵德 更にい 摩: 那 0 <: ( 迦" h 个: す と成し、 銭さん 此节 2 王等 を得る 毗 は 汝等 Ł 酸点 10 共に、 めよ、 後ん < 迦か を得入 T は 10 那な 60

受くるを得ん」。爾の時、梵德、復、彼に告げて言はく、「汝摩那婆、止めよ、止めよ、去る莫れ。我、 んをとふ。 せて六十六枚 復、一錢を取り、合して一百二錢と成すを得て、我と摩那毗迦と、俱に共に秋節またいのは、これない。 用字 我、今、已に、王の鏡百枚を得たり。今、大王に語 復言 優波伽、竹銭を受け已りて、復、 彼に告げて言 しと成す を得べ はく、「汝摩那 便ち我と、摩那 波。 则上 此め 迦。 王に自して言はく、「善い哉、大王、 過と共に、 よ、 JE\* 秋等 めよ、去る英な りて、更に一錢を乞ひ、 に於て、五欲の れの我、今、汝に百錢を與 の樂を受け 順語 我能 の五欲 はく 聚為 は数 0) 高い書 に往

7:50 T 12 0)5 ini ! 116 3 和: 一村を擇びて、 ほ奴僕の如く、彼の王 有ら 3 T 6 (彼の)婆羅門、為に得て、為に食る。 さかり 意行端直なりったの如く む るや O NE 是の 彼に與へて對 後に於 因 綠 に伏事 を以て、 て、後、 と為す。彼、對を得已りて、遂に即ち勤動し、勞役 して、光に起 王g 更に 15 0) 面色を収 、優波伽と四を分う 小へて、終に 是の故に、其の人、數、王邊 き後に眠り、行迹和幔にて、 も、焼き 王らの為た て半治 3) をして に嫌法 五 作す所の事業、悉く王 に至る。其の王、 食に作 高品质 「而婆 7,00 施 を解 他 せざるこ

當に、別に、更に、汝に一村を與へ、以て封祿

と為すべし

門、為得 1 13

優波排 囚練品第 五十 7i (1) 111

介記

亦き

に分に

作品せ

1)

彼か

婆羅門、

是の優龍を得、其の五

立欲具足の

樂

なで受け

て、乏学

7

ると

是気の

如言

<

次第二

に、一切の所作、

悉く皆王の為めに檢校して辦するを得

b

彼の婆羅

権門は、但、

1:5 るや、 恒温に、 彼かの 膝上に枕し b

に、又是 に治言 明。 を 得上 1111 E. 沙意 ĮĮ. 7 1 更に、 درد 7 0) 3 一切。 徒; 信; 70 3 投いいます。 亦復、二人共に用ふべ - 3. 0 王、後、 念な 計 -0 の念を作せり、「此の梵徳王、先に我が為め 1) 乃至、第三に念じ已りて、還悔い、「我、若し、彼を殺さば、必ず、當に、我が思義無を作せり、「云何ぞ二人、一處を共に治國化するを得べき。亦復二人共に倉庫の財物を用 介き て、心に是の念を作 獨王位を取り き、亦悉く分半せり。我、今、若し、殺 一時に放て、 からかのないからか 6 優。 て治化せん」。彼の優波 せり 伽の膝上に枕して臥し、因 、「云何で一間に、乃ち二王有 烧 德王 を覚め、便ち其の 伽" (三 さば、これ (1) 是の念を作し己り、刀を取らんと 利益を作し、其の半国を分ち、 0 自然 6 思えず 、並びに威勢を用ひん。 命思を国 調客で、時に促改 無しと。是の如く ろっとし 12. 欲! じる T." と共

き行を成すべしい

侵淡伽、導いで、復、彼の梵德王に語りて言はく、「大王、今、當に我が語を信すべし。我、 梵信 h 是さめ 優波 ES . に向い fho 是の 記さ 、一次、應に、定に、定 ひ、 已在 念を作しる 前部 て彼か で震説 の優波伽 己己もて、軽 3 す て、 0 時に梵徳王、心に彼の に問き 此言 の如き事 な外げて ひてい はく、「彼、今、云何ぞ此の大聲を作す JIE To 呼哭す。 カコ るべ し。汝な 時まに 優波伽い、此の如き事有るを信せず。 梵德王、此の哭聲を聞き、忽然として 優波伽、是の語 を作す درد 一。 英語 16 質に、是 1-之に 明寺。

優波問囚禁品な五十五の中

生は 王さん 13 から 庫 知し 是か 13. 0 0) 我的 小: 如言 12 h 如言 0) 3 力多 亦: -0 な 如言 (1) 3 77 心心意 英語 拾り 我能 42% 食 悪ぁ 悪心な 230 印字音 家け 1160 12 3 思考 に、 0 心心 10 今は 相等 10 70 7 定為 クノコ 70 12 起 時 梵: HIL 经 25 6 後? 福部 唯意 1 家 T 今 -5. '3 梵徳王、 少 47 15 王 拾家し 安樂 لم . 70 3 b 汝と腹心 12 亦: はい Lo 12 優がかか を重ね なら 明寺 Hi. 復法 叉、復、彼の -何意 に 11-3 3 الله 欲 出心 0) 1= なり 6 4 須! 31." 家す 0) 優沙 話か よ。 相言 寫 h 6 3 -0 0 ( に内さ ・「是の 0) 我、今、 一心の汝に (1)11 1. 洪 0) 其其章 故意 優う 0) 3 復 0) 波 وع 111-12 クノン 便与 樂 語 伽雪 波 更に 決島 でなり を作な 王は位 3 1= 即是 伽、 告げ 如。 思惟の して 似 1 15 正言 13 復言 0) E 英統 為 た て言い 1. る者 1= L 出家。 < 和 7)3 U) 王りに て、 门 视台 0 i, 故心 12 して 我是 に加 115 -3-思し 4 1 11172 是な んことが るこ したは 0 8 言 1) 0 我们 \_ EE: 6 汝の T 如言 1: 3 1) 1 1 1 1 き念を 無空 此二 3 樂記 12 英し。 はす。 汝意 是な Lo 0) 今我れ む所 ( अह 0) , 作 沙 1= 如言 のあ せり、つ 投り 我和 遊り 國色 因 きっこん 0 如言 岩り を分に 735 45 拾出 6 < 法言 哉" T を作な 家! 亦言 9 我说 ち -せ 意い 大震 須ない 出るっ T 是 せり h 0) 华统 东江 3 0) 隨 悪心に -47-欲言 1= 願為 部。 ば 忽ち、 3 我们 作な 開難を の是常 をしたう 北 1 3 る せ 5 1/2

カや 1-彼か 113 位 例子等 0) 5 1111 1) U) 人 時言 大道 亦 最も 版 波 步 羅多 能 德 捺 行物 1,2 潮除 . 城多 b 于飞 1 已に 1 を以ら 1 一元の LE: Ti. T 通言 日息 filli -HI を成し 打力 110 (1) 家? 6 じっ 响: 0 75 世: 摸 即是 に 6 5. 3) 出家 11 能 b 0 功言 1 共 . F. Mis. . 73 0) た徳田、 以為 们常 進し T 人是 日告 0) 行を 即にお 月言 優波 0) 行じ、 协行" [IL] L (hn 加拉 13 摸 シ) 1,0 成じ 彼か 15 拾家 じ。 0) 時。 城る 復為 出言 1= 1= 家。 依二 五言 優う して、 6 波片 -伽言 11 住等 大仙 得六 彼か 大に威 を成っ 0) 時言 仙兰 人员

کی

失败以行。 が、他く下 を以て · 日月の前を摸るを聞き、聞き已りて微笑し、 宮内に入れて、

い、何を終うて言 17 <

「他後に言を造して来 だ外しきを經ざるに、已に利益果報を獲るこ と深まし

の仙や善い茂人身を得、五欲を捨棄して出家 して行すること。

775° (/) ju 発信王に自己 T 自ら活命し、婆羅門人の威力勘少なり。是の故に出家せり。大王、今、彼の人の、家國を棄捨して、 時、宮人、是偽王の是の傷を説く して言はく、「大王、當に知るべし。彼の人は本書販賣博威し、 空間! き已り、其の心皆悉く優心して 枝を執い 樂まず。遂に共に彼い 1) で行 きて乞ひ、以

保せるを學 1 11.

治せよう (2) の最長を制 波光 時、楚徳に、蒯髪師有り、其の人を名け 追続して彼の前 に高ふ、「我、已に、動する有りて、汝をして我が與に鬚髪を剃治せしめ 是の を作し己るや、喧伽波羅、梵德王に白す、『我、己に治し訖る。但、王、睡眠して覺めざるなな。 治す。是の如く治し己るも、梵德王、睡 E II を作し已りて。即ち睡眠しぬ。時に、剃髮師唯伽波羅、王の 最長師を喚び、之に勅して言はく、「唯伽 勃して言はく、「唯伽波羅、汝、今、我がはて唯伽波羅と日ふ。 舊來、恒に梵德の に眠して望め ざりき。正、後に覺 MC: 11. 2 ぬ。云何ぞ不かし の心に可し。時に を見已り、便即 為いには 己なり、 剃髪師 朔.

0

封邑と為はない 言いて 資を典語 即語 に報答 h 預を 宮人に問 即なる 北 11字章 0 なり 時為 E, んと。 1= 0) 足れれ 前疑師 彼か 13 せり 啊! 5 。途に即ち宮に入り、宮人に自して言 の剃髪師に告げて言はく、「大王、比來、宮内に入る毎に、恒に一偈を說き、是の如き言 伽 梵徳、鏡を取りて自ら照らし、 波羅: びて言はく、「妃等。今、何の事業有りて、我をして辦せんと欲せし りの但、我、汝に囑託する所の事有り、我が爲めに辨するや不や」。其の 0 Phi 35 是の語を作 諸后妃等の意、悉く云何。取るべきや不や」。爾の時、妃·后、彼の唯伽 mi ; に刺すらく、「汝、當に我が最勝の 师 沙羅、 伽 波羅、 し已り、非時 汝は、今、何を用て王の最勝の村落を取るか。我等現在、能 然徳王に自 す、「我、宮内な L 己が鬚髪の て去りぬのは はく、「王、 の治理し訖れるを見、見已りて喜を生じ、因りて の王の作風 村落を受くべ 0) 剃に 髪師 已に、我に、最勝の村落を許して、以て とはいい ・喧伽波羅、 し。我更に汝に稱意 委当な 本より王宮に於て、出 評論論 むるか して、然ん後に王 剃髪師 の樂事 波維に告げて < い。時に対 汝に金銀珍 ずを與っ 波は

優波は著 を造して未 だ久しきを經ずして、利益果報を得ること深 を作

난

6

彼" 信言 四や善い改 人身を得、五欲 を捨棄し て出家して行すること」。

Hil 投票。 永 4 h 時具 カコ に於て 20 亚 0 13 正常の此 当 は歌な の個を聞 き、事意 ち是の念を作せり 、「將た、恐ら の義等 云何ない 大王、位を捨 る かっ を問 T

便

波

R:

正

Te a すら、我、今、是の如きの顔を用ひす。但、王、宮内に入る毎に、妃后の前に 渡漢、即が住きて集造王の所に追請し、到り已りて の 白して言はく「大王、我に がて、此く所 

個を知られ上欲す。

「優波は善を造して未だ人しきを経ずして、利益果根的を知られと欲す。

彼の何で善

捨て 0 て出家を求 五次 如言 い哉な 30 願を乞ふ」。 を以て、斯に酔亂食著す。是の故に、我、今、彼を仰羨し、宮内に入りて、數、是の偈を說 大馬王、 ふ」。時に、梵徳王、剃髪師暅伽波羅に告ぐ、「我聞く、優波伽摩那婆は、生、順はくは、我が為めに此の如き偈の意、其の理如何なるかを説け。今、に 哉人身を得、五欲を捨棄して出家して行ずること」。 に 哉人身を得、五欲を捨棄して出家して行ずること」。 を造して未だ久しきを穏ずして、利益果限を得ること深し。 め、仙人を成するを得て、大威徳有り、能く手掌を以て日月輪を除すと。 我、个 半国の位を

17 3 b

に 1116 4 さん。汝、今、夏に、活命の爲めの故に、諸業を造作する莫れ」。塵伽波羅是の事を見已りて、是 の 派 瓔珞 -剃 運師順伽波羅、即ち宮内に入り、妃后 を將て、一 を説く 欲ら する意意を実は。大王 を聞き已りて、皆悉く喜悦し、心に踊躍を懐き、其の問 己が身 を難談し、之に告げて言は は、今定めて出家せざらん」。時に、彼の后妃、剃 の邊に至り、是の如き言を説く、「諸妃后等 く、「他你 波羅、我が に通薦し、自ら勝 北 の環境 を、今、悉く汝 是問 等、 附近 ,30 る能力 伽 13

諸瓔珞 て言い はく、 0 大步 拾棄し、從つ は 美人 き念を作す 大流 ずつ を將 我们 ,0 王 我和 て、以て我に施せ 往っき 唯言 伽波羅、汝、今、意に誰 我に許すに前事を以 今は て優波伽 て出家す 彼の優な 何だかが 故。 漫波が 過え に是の事を作 ~ し。 bo は、 至か 我、若し、此の后妃 · 「物はな、是の念を作し已り、梵德と 上り、出家 既に是な T せば、我、今、意に捨棄出家 の過~ さず の如き华國 せんと に於て して、一切世 欲する カコ 出家が の王位を拾 の意い せんと欲す 0 に順從 別次 弘山 をして我を羨ましめん 時に、 てて、出家を求め、今、 を楽む 少多 は、小いかなら 3 20 王 ただとなって、 0) 20 所に指 唯伽波羅白 不言 時に梵徳王、之に問 之に告げて言はく、 り、白して言 の然も此 ならん。 ただん L て言い の后 徳とく 我にかれ 王为 ひて口い しも、彼れ はく、 妃は、 0

その 動泛 旬 物に特 を喚び 日月輪を摸 林 13 0) 元にきる 進 日寺を 王的 來ら • 啦; 諸大臣等、我、今、 伽" 既 意っ 大王、然らず 沙溪 羅 に、 ると問き 5 T. 復意 四山 時に、梵德王、諸臣に報じて言はく、「卿等、今、 自らか 神及 373 彼かの ら最後 此 CK 0 五通 地伽波羅 0 大震 事を を削 彼の仙人の所に を獲、 上は、今、 間き b きを 8 0) 優波伽 大意 出家を得已 身自ら彼の人の 神儿 こ 仙艺 を得 往き、 仰覧 一人の所に至れ h 大威德有 て に 勝た 彼れ ときに 大門 へず、 所に往 b 仙龙 T h 相見んと欲す 1 彼を見んこ 8 亦、能く手 即是 成 间。 ち出家 b . 應に此の理 大威 0 とを欲求 i, 我常等。 を以て 10 成力有 既に出家 田宇を 無 に諸臣等、 使る b 日月月輪 り、復志 3 べしつ せっかは 諸臣 を摩 して、彼 已かり 能 王に白き に告げ < せ 手で b 0

唯言

伽湾

加波羅、

汝の意見の如

く、願に随うて

作な

せ

\_

20

JU! 护业 個 今に 31. 12 -MI (") --13 ( = -L 烘 110 T. ÷ . 姓法 . . 0 彼也 7 0 こと 左: 行: 投作 往 1:1 侧\* 边: ., 111-7) > 心言 ん。 1 し、及び () 須言 此= H. 9 3 小 Ti. IIF : ; 1 11 加言 0) 0) 法 如言 諸に 彼りに 15 ر دراه 法 1) 人臣等 発に 諸師 何言 1 -- 1 " で以て in 10 波羅 時, 身。 0) -捺 た。 故意 120 t (E. b 1; E 他 出い 0) すし -7 仙人 て、 0 0) 彼 版" 等。 他: 從 0) 12 仙人 / -來 -T 10 0) ZI 所: 大温 3: に指向 jus " e ti -HI.

時: ÉI: ., -. {III] 行之一 1. 0) #1 = ill: (In " 界: 波羅、 1 光 川けせ 造され h 王? とと欲ら 死たる 1 91 を見べ 歪: 及言 E; 白春 9

5

て、 怨き恨き • (1) T 他 看言 () Phi = 1 fhin : 能 波器 1 速 10 373 顺: 7 b 6 至り 1 題。 1) tz 0) 0 +15 11 -31 3 \_ H 20 ---研节 3 0) 汝は 時 1-0 -礼下 彼等五 暖だ 百 13 0) る姓女 諸臣、

> M 文)自 欲 光 填 於 彼

是 73 THE b 0) 10 近 5 167 是 作 時 小分言 を洗い たけ il bo E 仙形 云何ぞ 1 过 即なる は是の Million Control \* 如言 今にあ 1= 向" 1 、人の名字を 小 大震災 3 假-を説 名を順 きて言い 晚-3: 3: C から 13 但在 時に、 此二 0) 仙意 ただとく 人是 王; みい 生 成行行り、 彼" 83 0 3 巨人 所きる を止と 破る 83 大威力有 湖宁 小 はく 作 1-礼

柳等: UI 仙门 人: 120 性! む英語 10 C - نالا 0) 信は 修行しに 行じに具足

13

心 有も 心能に ľ, 沙羅 U -- 10 切り 書: は日に苦行 11:11 题 10 を指 能 < T 行章 43.7 我を降伏する 10 13 から il 120 故に、一切 即にお 刺除 0) 及び 苦竹 瓦: 型品 師 度す 1-非常 を得る b 0

が故に名字を喚べ

b .

(作品) 徳と 内: を心心 10 h [1] 那 安和 和fe 0) 彼 時 の時 身體 彼此 たり 0) 等 後 3 たは 計に 諸仙院 や不い 德 们はた に、亦、瓦師 月色了 53 仙だ等 で 和" 0) 450 がせっ にて 0 たださい 徳とくなる 法等 復 及門 枕に 一; 安門 當日 化 彼 に限じて言は の作品、 0) なり U) 内等 10 0) からいろ 足: % 们主 や不管 諸塚い 12 33 人是 に、 禮等 U) . 及び路 心さなる 足を頂き 女是 1 等、 说 0 37 く、「是の 法教化 しして 非! 大臣、 其:" () 先づ じ 明度: 歌等し、 L 3 **梵德** 们管 して 师 如是 100 er: 人是 0) 王、一面 . 内等 1-0) 活 功徳を 心を 足を 頂為 0) 大なり 命 民 STOP S して 無い 1 .. 頂為 地長を 己 至劳; 性生 师告 此三 歌る 6 し記 0) T 45 4 15 . गहि 却是 i, L し、 安穏な りて、諸 然る後、 しっせ 25 ざるや。 須なか 功《德德 て一面 . 신신<sup>3</sup> h ょ 1 5 人の諸仙 辺ら 均長を 1 彼茫 仙 1= 不是 池 を慰り 住等 ch 附言 ち 4 ~ す 10 て、 し。 8) 3 伽雪 て言い 是 彼等 む。 波: 人是 諸仙だ 但為 を悩む 維, 0 五点 明学 THE P は 仙言 を頂禮 を作な 王 すき < 人是 無 -0) 0 0) たさ 體が 足も

し、其の本處に還れり」と。

比。 0) 別に 能 田宇寺 -30 佛言 行あ 心に、 120 5 h 部立 洪 北 異な 彼如 0) 丘 人言 1= O) 11:3 を作な 用字: しず 0) 16 枕徳王? ていい illi to --北京 ってしい ひ給 21, 0 は、 即な 疑為 13 -3-北 < 一次等, の人これ 投力 行 i, から 少多 ho 誰だと 異い見る 若り 16 1: L を は b 作等 0 , 汝等此 心に、 疑? -1-ふ有ら 英語 12 0 彼か Ir. ん。 此 0) 或る 時言 0) 異見 優。 0) 優多 波片 心に、 波上 死を作 比 伽如 す英語 压 13 彼如 9 -共き 12 10 0) 0 即字 13 0 此 人公 h 0) 0 仙花 これ n 人吃 即な 汝等 誰なれ

波雕

[4]

第

Ti

-1-

Fi

0)

1 1

下 的 漢記 は、 17 6 li. 3 THE P T 月をせ して (是) 377.5 湖. を得さ Fr. 0) 112 0) 0) 漢 Ē, 大意思 1 5 沙江 المراد الم 7î.= III e 明等 古中北一 見り 悄焦" 果 的 0 13 K.1 を作す L 生記れ The. : 11th < 120 U) 遊、今、 胜" 我が 景 II. 丘 1 此。 il. 15 教院 11: 压 1 ) 0) たる 世余 如是來 家江 學言問意 及言 艾蕊 il 汝等比 是の だらり 0 15 CK F1 1: 10 復 生 如是來 1 12 说 彼か 洪浩 念を作 得 70 WII! il の長 1 U) 9 70 何為 1 1 te 0 記 新言 に FI S 个生 训; 2 Ŧ. 0) 别言 政治 5 老 ひ給言 の記 L 1 (1) 業 (1) がを授う 復。何是 石 百分 及言 排"往" T を作 優波 Li を授う 41: -21 心に、彼 けて、つ 13 37 彼如 5 院住 0 报 IĘ 得: 0) 13 17 0) T 業を作っ 、「其の たさ て、一 か、彼か 15 3 10 る者を許 で我が聲明 出たないし 3 3 信 -を得り E U) 一次諸比丘、 16 何意 明寺 71 してか、 優波離は、 0) の業に乗せる 時に TUE'S O) Ti. 10 0 t, 1 1) Te . b 北 弟子 门 が表現 知らんと欲 -を作 11. 諸比丘、是の 其の業限に乗じて、 1-US 我が整問意 何\* Ji. 0 11:20 i 6 中にて、 U) 100 D 大器 から T nj: 放窓に、 時景 かっ 何等 係は、 100 せば、間に 彼如 1 -世, () () () 第一 HILL T 持律第一 . 1005 出家を得る を作 0) なな作 1 川。 報等 0) 小 证" 1 1 1 5 に乗り 促進 北丘 して にて、 田島 家計 11151 Hir 13 日語 Fi: U) +1. l) と、称言 に告 7,3 を得べ 100 如 具作足力 11. 3 持" 0 JE" 』(f) た ぞ 0 から ("); = 彼 丘 け し給言 故 -报說 成: ---0) te 所言 **具足戒** 彼法 ルを受け、 UI 1-1= 北京 3 に往り 13/2 il -31 -5. ke: 15 我们 10 を得る 剃。 li 1) に. 乗; **测**提制 -1 \ を受り 1 . . 因言 者 汝。 12

る

爾等

0

用字:

佛造

諸は

此丘

に告

げ

て言い

ひ給き

13

沙

TILL L

此丘

,

我允

念

往告

0)

域为

15

剃馬

الرزاد

Alli L

0

ho

洪

の人

妙に水

1=

自己が

(1)

門戶

E

称ひて、

剃りが

の) (家):

t

9

女を変し

りて返し為し、山

の後外し

長ちり 剃刀及 < を開き 王为 付 0 カコ 一に敬う 時為 所と 3 獨分 な 13 須は 思力 5 び除 已から 重 らか h 口台 王, 0 て、 せう 因 づ して 彼如 て、 5 0 0 かっ 5 刺して 雑言 0 て、 n 5 此二 一子に 出的 時 리. 之に 此 0) る時、當に利益 0 70 每2 電き 乃等 を産れ 0 万元 安か 剃で 道言 告げ 1= 兒 制髪師 白多多 前方 國言 兒 に、 出し ルを受け て言い 4 王 命令 13 0 自含か 終 L - 5 0 no o 邊に來到 め、 頭為 為た 47-12 12 を給き , の父の水 彼か 8 < b を作な 之に告げ 途に便 1= , 0 0 此= 既に 2 訓13 3 して、 長し 提注 8 不業を教 0) 15 乗ります。 命終 師記 ちは 提 し。 電き ら彼の父の を削除 専門 T 見は、 之元に N. I. 10 彼の時 已をは 13 3 2 告げ 所と く、「凡そ佛無 1 る し、大に外に これ 本業 思えた es. を導 T 任款 \_ II'v 20 を教授 剃髪 せて、 汝な 遇ぁ D 0)5 ひ、 3 彼か 州を Bli L -1= 联 場び 7E5 난 0) 盛. 0) 3)3 5 表 剃 療かっ 游 明亮 5 7: 時支佛 111--南意 T C は沈 沙兰 b 1= り、今、 加点 人なとの 北京 彼 Hilli L 彼か 12 , の童見 ~ せ 0 - A --fis て治す 為た 朝江 共 L 賢首、 時支佛 1) 髪師 0 将 0) 4) 5 0 に剃い 姚儿 て、 を將 師 すと 0 順温はく 叉影 纵 頭鬚爪髮、 で恒に王宮 の、是の 相なが 治ち て、 雖い 5 金にいい せ . 自含 は 独" 30 7 我が與 けま 0 らか 差いえ 全 b に在す 汝等。 犀は二年 品 給き 0 兄弟が 18 30 15 9 て、 作な 0 て、 必なら 如是 1=50 11,

髪は 剃除 大震机 -0 若し 日子さ 然か に、 剃髪師、 せん とはい 時支佛 난 は 0 明っちにち 1= 報 んを待ち じて、是の T 展朝に早来するを 如言 き言を作 せ b 8

【七】 賢首は賢者の誤ならん

h 去さ 如言 b を作な 仙農 の典意 13 過 1) 3 8 に鬚髪を剃い 語い . 晨朝; 哉、賢首、今、當に我が與に鬚髮を剃除す に起 除す 343 ~ し 時を 11字言 に、 衣を 彼か 15 (京、時支仙人、 によった。こ 9 なないないない か 5 此 1. 遐花 0) HE 10 時を の最ら 3 最美師、 lifi 1) て、球時に還 邊 に指 還沒 6

6 6 是 13 (1) 11 35) 如一 12 130 1= 1 1 して 11 3 0 U) 0 万万法 PUE 3:1 NG: -1-13 60 を待さ 1 -') から 11" 仙 0 地言 Mij ! -17-来: --٤(١٠٠) しず 心言 選問 復 是な Hi S 0) 113 i) 如こく (1) T 晚完 (= して、 行; 11: 朝。 を待 1 乃公 Milian S 至、是 12 即是 **北京** かい 8 -15-0 亦: 仙" 2:5 训 0) 6 现点

晚法 益 他如 除言 る 1= b 時に支援。 仙 T 書き j) : T 亦言 步 0) 部: 3 - j\*. 3 11 战意 自急 訓言 0) 15 為二 h 6 13 須さらか 生じ、 5 心儿 爾を T () 23) و مد なんなどうに -彼小 J 111: 1= 0 1) 我们 上言 事 J, 2 .. 12 0) 0) 0) 33 0 11 I え 道等 < 作 1 -愈÷ 洛。 指: 82 を作り 彼か 訓 : [ ] 0 子 11: " を頂急 0) i, 1= 一時支倉 用字言 道等 111 3 前款 友 肝中 30 に彼か ら E! 7 仙道 城! 1= 人仙人、 廣める し、合学 h 人后 1 111 () 0) 者の 0 って、狩ほが 5 時 稿二 人是 童ぎ を知ら 何言 1 83 0) 9 间道 政ない に、 是なの 寫: 1/2 何答 1 : 11: 以為 3) 時中 分線。 是例; 馬がんのう 社 功德 T 1-如言 支佛 剃に 施: 0) 37 U) 心から 放金に を作されて 15 0 りき 0) 念を作 故 所一 來 洪广 4 1) -1 (= 15 告言 し、即ち 相等 さしこ。 0 潮音 9 王等宫等 阿中 制音 112 或は朝う AL 난 政态 我们 光 逃 0) 3 9 時, 13 揚や 112 の最近の 時。 (= か、「今」 摄: 113 信 是の質を後 示 H!! 1= 步差 0) 道: 長5 现次 入す -23. 政治 12 MIE を持 彼如 3 寸 収 する 1 から 此二 3 15 0) はい 1) 仙さんに の童子、 童門見 こと、 如這 取品 L 70 1= < 7 1 (3 1= 傳 上。 华温 是 82 0 ~ 日章 神気で し 即是 自任 b 0) Ti. 大だに 念九 L (E (三) IM: 115 1111 沙な T 力; 15 38 12 力を以て、 Tiv. 11: は、 き、時間 功 人三 3 1= < を持み TIC 徳と 12 U) 冰: 111.72 111.5 < 1= 40 已言 1391 18 主 制造. 支言 冰: 作な 5 3) 我當 勿二 T 13 1= 15 るか 我が 於: を見い 衙門 何二 6 童子 向意 11110 是"未" J 慢点 別等 時、 を言い りだ。 は、 11 來!

111-4 1115 生品 主 12: 即是 過去 111-40 世代 0) < 如言 背祭 2/2 恒品 時支佛 仁" 角星げ 0) -11-如言 h 0 300 产 或ないは 剃 0 汉 最 更 提出 lilli 順門 勝で と作な しよ < オレ 12 b は 3 0 我说 福文 亡 HI 値が 更高 0) ひ、 寫的 1= 孤門道 0) 彼か 放公 に、 0) 1= 世世 11:45 是常 作え せかう 0 3 0) 有ら 如言 5 3 h 19 平岩 をつ 3 者。 説さ 法是 供養 順; 13 承事 願 < 13 ~ せ h

を」との

に、 浪 を問き 3 12 THE C に吉利 所 38 王 彼か 訓を -5 0)5 250 0) 悉く 0 已なり 間に 日子言 0 礼 今は 此 我的 即言 遊言 を得 3 0) ナント , 彼か 子 彼か 13 から T 進行 仙業 持な 510 0 h 0) 人 即ちない 電 彼前 地域と はん 即落 -0 20 遙が 176 0) 0 0) 110 如言 王为 我能 水色 時 信く を詞が 時支佛 1)7 利" 0) 内尔 D.宇 à -(1) 13 有あ 迎入 7 3 彼か 1= 時 彼か () 0 1= 支佛 -0) U) これ 1 至りて MIL'S 彼前 時でも 0) 洪 張り 间 善: 髪が 0) を見し F 沙莲 70 を挽り でき < 开股 TI. 佛 10 人身を得 2 3 剃ら 1= (1) 我们 哉な 王为 2に 臓 3 訓言 上にゆ b 出. 1= 是 T T 3. 主儿 **張** 能 自 7: 2 かい 316 1) 力にた人人 して ( して 12 を論 諸に 江を 3 b 1/3 潮 る 0 て行 混合 汝等 む --記 日中 -3-此二 る師 に沿っ 0 大次 b は とよっ 大门 何怎 礼 礼 1 0 1 は と為 EE! 國 を見る げ 更に誰 に顕示 T 1= ほん 力有 即是 言い 大芸 力に 小节 b 0) 3 今ん すりは 216 13 大災。 為 す、 b 7/2 因二 我の 75 < 能 T 國言 から -見心 . 3 告さ 1) 此 < 己言 山海 --内が かっ 1= たさ 1= 난 此 1: 王 に配って 7 11º5 の質値 知し 1) h 0) 能 稍等 T 園の 1) 0) 3 117-40 -0 人の髪 ( 尚如 邊人 . 逃 ~ 支し 彼れ は し B字 a 15 1110 彼如 せら 铜÷ 佛力 安等 1= 在为 世。 0) 0) 0 0) 提" 王为 をい 称: 中 我り b n EF: 最近の 彼如 T から 13 3 髪ら , 0 E, 剃 0 白泉 月から 0) 多 彼如 道等 して言 III b i, 王的 0) は、 -F. 最高 0) 現だに、 して h b 提 仙常 白家 20 を治 人元 此 逐 は 者の 虚: 持等 0 て言い 彼か 時。 品 20

改職因縁品第五十五の中

す。願はくは悉く知見せよ」と。

型 已後、 Illo. 和 1: 13 0 がいて 力: を治さ M 7 116 を出い を、 1-00 た。 (三 区)<sup>2</sup> **恒** しよ 13.7 父川: (= で、投" 機 (人) 道: 使い i) 0 15 即点 た方 -5 明 谈 、生生世世、悪道に暗 道言 16: 1: Ж (E ЦЕТ 王号 し、まの U) il の 13 我们 加豆 彼" 34 する物 が過に放て NI CONTRACTOR 23 115 - -電子、王に自 く、之に前し に大する. に、其の最養、及び爪甲等を治し、 10 **特技规则** il. 71 - 0 0 6 が ! -辞言(こ) せず。天より人に至り 7 及門 0) の家に任り 到是 相音 ( ) 即是 7 3 11 く、「今日」 意い 力部行 11/2 /2 他 13 U く、一王の物で Street time time 所。 4 生じ 4 49 全/ 日言 り後、 技艺成代 だく場合 象。()・ 人是 が、ないない。 世 他高 0) 1= () じゅみやう 北に、観者脈が 13. 1) 天に至り () J.E. 0 1 して、非 がなって 报" 100 治: り、二匹を往 Jug d 7 JU! 1) : 130 M. 会はり رَا را 1/1 1: . Hu 1= 11: 77 11: ji. . 11 連・せ 30 度明、 川之上 T 40 以 Mi ini". ( 11 5 短, 及. る後、 12. 6 U<sub>0</sub> で彼り Mi. ZX. 125 16 月 び爪 , 1, 後 彼

化" 12 b 注言 修行 (7) OF: 1 113 追棄世. [1]] . にて 10%-舊仙人所居の處に住し、彼の鳧苑中に、比丘僧二萬人と俱なり 示 (計·担他) 现以 M; 通り流鳴し、 L 丈夫 然 小 位 (1) 多二 ・天人師 Fing ! ら近千の 日記に W 5 nos 法是 一三、第三佛院 衆生に、善道を安置せり。 を受け 世() 上 7 FE" 水 2 4 0 MA () 111--0 .11. 足 啊 1-111. 00 By; 刊: 最も勝文 し、大教 迦\* 何さ · 東波伽· 0) 明宇寺 lili -に常 失の志に 婆! 地计 7. らて、 供 TE Y772 5 85; (= uß. 彼" 勝利 追 Ėλ (1) 知·明行足·善 彼の朝治過度 -5 を () 1-己。

優波雕因縁品第五十五の中

切ぎ 師し 3 等 は 17 0) 父为 0) 3 是 律为 父5 3 丁童子、 3 数に 0) 多 善言んごん 共と 1 1= 彼か を、 を得べ 伽が 此常 0) 監書 苑を 0 我能 1= 如言 內然 時 至 き法は 或ない 1= 15 b 或ない 至な は、 諸比丘 h 聽さ 2 -復た 0 和 を 然か 0) 諸は 得太 聽 3 與な 比 < に 丘秘密 或ない を得え **髪髪** 諸が比 30 0 聴き b 丘 To 事 00 であるい 剃い する 除語 7 50 時き 得太 L 70 12 若し、 諸は 3 法是 h 彼か 0 0 智 然かる 共产 0) 具にたかい 説と 童子、 0 きて、 意 1= 如此 を受け 諸比比 何人 彼如 詩か Lo 論るん 0 丘、 小りに 時を 计 2" 1= る 3 問と 時も G ふ、「云何 始也 0 諸比丘、報じて 彼む はない め T 1== 至だ 能 ぞ、 h < て講

「云がん 3 を得さ ず -0 願的 時に、 は < は、 彼か 我、速に、出家を得 0 童子とうじ 此 0) 事是 を聞き 200 已をは 善語 b T • を聞き 心にる 5 懊惱 に地た 4 ~ 生や んを ずら 20 1

八 忠 得 原原 至 文 彼 或 聽 龙 講 院律 影 法 講 論之

戒ない から 後に時 後に時 日 Oh 70 同る 刊, はく 世上 0 誦じの 羅5 に於て、 持し、法に Enly, 童どう 此 To 13 ・三就三佛 病智 受 0 師。 将や になる It 律師 和於 來 當に佛と作 上方 0)6 しみて床 5 依よ 陀花 て、 程と 0 b 0) 迎かかか 邊に至り 如三 T 一ちは きは 彼か 行多 尼 3 1= 0) せり 薩っ りて、 世世世 1= 多 著 訓 何を 値あ 得人 26 0) 0 薬佛 7 1 0) 後、此次の 諸弟 命終せ から 號が 名等 出家せんことを請乞して、 0 L けて 2 子し 5 T 諸持律行弟子 中方 程や 護る h 如言 0 若 迦如 即等 とする 多九 ٤ と雖も 持ち 们力 13 20 律為 加拉 所出 に陥って 3 多い阿あ 1: す 出場 0) にん 3 み、又、是の願 順は 已に授記: 所の 中 羅 世 じて、 に於 副\* (V) 具ない 台 三三変 智を證 0) 成を受く 彼が して 15 最も第二 於て 0) 教中 佛に を發 す 13 3 る 我的 1 を得え 日い を得る 1= せり 12 在あ 8 第にいる b b 3 3 諸比丘 T 30 ~ 1) 迦葉さ 0 72 汝なな 000 我们 6 亦 如家 将來、壽 。 1= 外しか 3 h 依よ 出家け を る b て、 我 他た 30

1 1 如是 1 命終の已後、即ち天上に生じ、及び今日、最後の身に至りて、受胎して迦毗羅城剃髪師の家に見し。彼の時の、釋迦如來の法教の中に於て、持律の弟子は、我、最第一たらんを」。彼の人、剛

優波雕と名くるは、即ち其の人なり」と。

生

ÀL

五六〇

## 優波離因縁品第五十五の下

教師 0) ふを得れ 1: 法教 生せず ETT < 生生生世世 13 然かも 等的 0 ~ 3 所は 6 0 此 英本 1113 以為 我能 說等 0 丘、 彼如 T 阿肯 0) 111-4 波は の業報 教師 より 法是 未み 若さ は 路性り 0) 是での 随る 来ら しは 18 < 1 5 13 順為 と為な 111-4 口い 13 時じ 如言 に薪 して 順語 来ない。 若し 心に疑 出き . 3 に借用が 6 13 我れ り、今、 願言 即言 今者はやいちゃ 出品 0 < 人身を 天人に流轉 を作な 家 は、 悪などう 6 有ら 恒常常 せ んなつ せり 出家するを得 我、速に證し 得は、 0 支 我が 中意 佛言 h 8, に是然 に生き 阿許 法。中等 邊に於て 们 彼か 1 の如意 多く快樂を受け 3 清a 12 に、出家 出家す る英か 0) に住 くは、我、 き教師 明寺。 7 即ちなか 0) 養養を剃き 12 具足形 童子 13 具足 filji て概 3 する を得る , h 朝髪師 或は此れ 解以 をし 彼 設に を得べ ルを受け 15 を得る , Blic 0) 20 現場に 未A 1) 0) 彼如 12 來! 自なはり 1= h えい 乃意、 0) 、羅漢果を でし 勝艺 己利" 世中 彼如 1= 異想を作 持ち て、 26 7E3 () 20 神 發馬 13 70 is 持节 程 0) 10 得太 是常 h 計 者も 班: 迦。 T 0)" を 0) およう に値遇 0) 第 果報力に由 **为主む** 0) し。彼 如言 英語 諸弟 于心 業報等 復言 尼如い 3 中等 礼 n 顯。 0 子 C 是の 即ち優波離り 來 せん を乞 彼か 我是 中等 亦 田上 1= 0) 他遇 なっ 順 b 時 12 ~ 最常になる 最も第二 復 , を作な カラ b し、 故意 更に 7 迦\* 9 1: 73 Fr 願品 彼如 楽 我的 13 b を言 13 丘 b たら 如然 彼 、 願 1= 悪さだら 0 腳; < 7 9 0 値か 0 13 À1.

問題因

粮

1113 13

第

五

+

五

はの関 羅漢果を 論し、我、今、又、復、彼に記を授けて、「我が持律弟子の中にて、最も第一と爲す」と言 諸比丘、後い優進職は、過去世に於て、是の如き罪を作し、今、最を得て剃臭師の家に生れ、後、 策を追れ 78 る国線を以て、現に今、棋を得、我が法中に於て、是の如く出家し、及び具戒を受け、

るなり

できた -- 5 次し 3 It: ち 寸 T 飲意 第 僧5 小艺 0 朝台 彼如 食 2-座 和かな を見る , を受 83 州せ 1= 1= 0) 左き が自ま 何 小人 北京 J-P 夜よ FE! 15 . 压、 T 順為 1= 已是 け は 6 置 , 我们 已多 僧言 1= 於記 は h b を教育 湿: 開連 じっかい . 2. 70 3 る 13 < 於さ 13 ふにい 45 \_\_3 13 'n 微 1 期以 各門 I, 坐よ ٤ を さいから 妙的 自合か 降; 11人 輸じ 100 -多種 T 佛诗 阿 して、即ち 赴 20 次 h 则i-i 一切なる人 手工 に依 たんだ! 起たち 檀荒 0) 導致 首は 用字字 2, 0) E; 23) 师 饮食: ていい 9 13 1: b 3 世世 佛でに と為 佛門是 任等 EE: h . 之辨 かと 使人に 願 1 -111-4 0) 佛及 13 微之 如旨 1) 73 ? 自幸 輸頭性 既に 妙言 て、 を造っ 1: 顶。 < 法意 , 防护 نه ال 82 心。 默された T 0) 1-1= 安座 して、 輸到 依是 坐す 0 111 3 - V 13 所言 F.5 世世 世年、17 L, は 领: し己ら 福言 4 に告げて か \_ 香逝、示 飲之食, 世録に 侧f t 7 110 [副] 7 准章: 西途三世, 6 0) v) 世世 常( -肝疗言 喻以 v) -共 内言 自 給は 値も -ग्रहें 点: 现! 食·暖食 し、 你怎 して 0) رزر Min 方言 の如言 利は 明 艺 UII · 朱言 1= 13 植"王" T 植光 简字! 輸い 見沙 数。 歪. Ti. 11:5 < 到了 き言を作 15 E 我们 35 退汽 L 13 11 13 味: 10 温度 檀芒 () 佛を く、一个、 درد 佛に To 到次 红: E • 佛一 75 > て投票 0 b 法言 衣き 及び 以為 鉢る器 乃ない 1 112 己意 6 此。 1) て省に 夜。 6 0 0 1= 著" 僧言 を洗り 辦具 T T 已 本景 111- = Ut 、一大王、今日、若 i i 暖味 所 館: 我か 红: 1= 為な 別設さ 1-18 時 から 世 利" 11 默 明命 重点 0) 持节 歪: 利益安樂 3 佛言 朝記 外的 6) 6 6 諸北 唯語 < 坐に坐し -. 已是 3 飲食備 T 充 < 5 8 15 丘 別言 他 0) 願品 1 18 T T 13 僧言 事 . は 选 過 0 辨 < 0) 70 3 卽浩

世に無常 便道 £, 111-4 13 (1) 17 法 < を受け HI 性的 己に済法を出 C, til 今こ日の Fit. (2) (法: [[[]] 4 U) 1/2 得て、世に、 加三 小门 7, 又、一時に於て で不行 き念を作 . 者し時を 仏しから 12 T, 版 して、 811 J:-, はは流法 心能 間\* 法 知 供 其をし ずして、 にを確する 5 III. 00 MAG ば、但、本家に在 、行利心 With. 11 を流し で 別" Wis 世は、是を思 がない。 1013 110 U) を得さ mi-法行を 11: し、日日 15 Will. [] [] Ú. 我を度 1 正う 1 るを電 12 *-*) 111 2 1) 35 JĘ\* 12 III. して、 100 此: 0) 10 1) 11: -法以 Et: 报法 て行為 知し、 のないになっ 悉人 110 1-人 别。 7)F 1 () でを得く - 5 是での 布施・京芸 W. 證明 入上道 (1) ή; (',=: L: L12 14 () 如三 10 し、 己語り ., ; < Wi. 1 Luy - عالا 11 II. C 拾家 11116 ME ٠ , 敦二宗 i) T 10 H . 1 足成: を追く 巴言 [15] 1 陆 . () -5 t, して、 12 . ... (1); ili を受り 111 111 -3 111-" () Mile! 111 1 19K11 15. T ~ 15 1-10 7) ( 21 30 16. 0 12 P 次、決定 () () 1: ali. WE 1; نال i 11) W. 11. 近1 10 111 Ic. 4 1: 40 14 差。 得。 近二% \* 7 Ċ (2) (2) () 10 TC MIL [11] 6 . . 徐宗 自してい 0 1,0 1 : { Mi : (时 IW. 4 1 川. 12 0) EV T O.J. 7F;

く充足

4

L

的

EG.

0

洪

0

1 12 4

展

如

1456

出。

0)

六

年已後に、始

めて特別が

といい

航火の共の父の家に

115

に

()

-

Me :

11 mg ..

1

121

世提大夫人

は、信及

では

を記し

1.

.3

依' 兵

化

供

111

し、話し

7.11

15.0

玉:

6

第5

--

111

内にの

机件

馬、叉、復、

傷息ない

北江

作さ

mil:

-

0

信

11'

供价 P. .

亦、巫、

元儿 05

HE

1=

E

()

JI; 2

(1)

竹...

汉

復 得及び

It "

IT.

IT!

を調言

じて、

file

M.

l'I.

0)

1001

WAT

71

供

1.

亦是 15

還か h 給けま ~ る 日中 其を 0) 羅ら 联= 羅ら 年始 8 T 六家は な 6 0

聚り 和は 及智 1= 集し は 和的 CK 1= 爾を 船 因よ - 4 0) 切 DIS 妙的 時 3 所請 の諸 T 力言 0) 所設さ 故る 飲意 洪 如是來 容易等 食 に來赴せし 0) 0 身を明 1 30 飲食 諸作風 辨: 训" 具 18 毗 請し 羅; 1-20 辨点に U す 谈 0) 訓:" 治さ T 1 し。 8 誇; 指しと に記憶 備がん 以為 城中 寸 是の T 2 る。 自ら明白い 所と為な 1 至 已りて、 囚公 世级 1) 彩表 2 給さ を以ら b 16-にす ٥ رود P 時を知 彼か て、 今元 0) 羅多 1. 夜を 1 必ななら 日后 脏= り給はば、無ねて一切の諸眷屬等に告げ、悉 , 羅。 須なか 耶輸陀維、 時至な 過す 0) 母是 3 , 1 、佛及び 即ない J 是公 我加 0) 使人を遺はし、 如三 是の 此》 彼か 377 正 念を U) 念を作 僧う 事: を請じて 作な 於に 1 已なり • 往。 我们 , 應きに きて佛に白き 飲えのき ū 自含 を布施 0) 6 70 彼か 清言 0 して 羅ら 夜

7

85

13

h

を

沙や 切点 す 爾音 佛; 7817 酮 0 導賞しゅ に告 0) 此 時 0) 汝 陸, F 日子さ 羅 瞬 流 を観み 羅 と為な て言 世で 胺= 日を 3 8 は b 0) 1 哉かな て、 1 大災 是朝 母語 此》 反《 9 正 丘 是是 直流 别答 肝疗 上僧衆 に一枚の に佛邊に往 1: 一千二百五十人と俱に、 0) 羅ら 0) Ho 内に 11候二 の東方 羅5 作。 大歡喜丸を 往; 至し、 た。在 佛に 当さ 是の 2 に父を覚 自して言い 作? S . 6 汝荒 衣を 1 王な宮 0) 5 羅ら 父に、 む **爬**維 茅 1= 13 ~ 指向 < 11 を興い 红なっ 歡喜光 6 を持し -し、鋪け 是の如う 時をに、 25 T かん . き沙門のお 施是 手裏に 諸比比 羅ら 3 15 所のの 睢= 経る 丘 座 内著し、 維。 のり **陸涼快** の如う 服 維 ただち 丸 U) に、 き哉っ を持ち 是な(0) 母語 3 , 圍 速 復志 如是 是が、 せ 通され 6 如言 < 智 n

3

るこ 100 in! دراد REAL PROPERTY. 25 12 - 1 六年 11), 10 自合が LT 11/1 1; 似。此" 此: 15 は、これで ΙΊ: :,: 0 HV 3 -F 调 -6 地無 NA' 1 IM " . . . 12 99 ë: し 3 uli -(1) [1] 能 るい h? 1 1 1 1 1 11: (A) F , 111 I. 作品 , 羅 11: W. 各各手を以 はく 服 1 補住 -大宗、鉢を洗 1 = 7 12 0 . 是 i 域に投が 17. mil . (1) - " 17 加 15 ilb: 31 7 1 U - --15 00 (告: 此: 是什么 丁を決: M.C 7: 鱼 10 (n) L Mi 世、世 03 き、各小胆で î. pili. 7. を明! 1 E. 大上 • , さて、特思し 11: ALC: 17 D 今時、北 1135 121 子様に出 t, eV. 1115 (") (") /<sub>1</sub>: -/i , (1) (4)) = 1 011 W.S M. MEG べて、 ň. Ū, 全 [] 1 た追 à 元! 足 I.ij Hil 91 小 . -() 11 151

LOH 0) 11: Mf 115 1 て一点な 7 12. 0 05% 4 100 13 1 07 , 11: 他《 時、滿地丘、 Mi: 11..... 佛を放するを以 かなされた。 清印等、世余 () 信に自意 T してい 0) 放命 100 13 < PAT! 13 < er -加にないのう ,말: , JI," 0) 171. 0) 11/4 ion t The same 緣 帐 ME を問と 450 往 b 以 اگ 能力 13 (nj 1-1115 0) 1 E. 1 で MY . An r. UI 祖立の道 学したかり ... 160 160 1. 压 (11) 1115

116 UI 10 LL -("j.") 治、治治 派 上 后 思思 に告げ ること大震、 ていい 復記 17 < 何了 0 (1) 机 14: 念に、 11:5 T 7)3 0 能 惊孕六年 1: 111-() を過ぎ 1 7/10 された 4 る時、

01 後、北 **你**... H 111-12 歌さ 元に射動学 1 111 第. 43 1 共の長子言はく、「汝、當に王と為 10 WILL. 狱 水 なに多る ナノニ C, 3 13 明: 7/1 -() , T 典: の政事を治すべしこ 王人人、 第1 きて命

h

11

て人

災と目

-31

0

11:

0)

二子を生み

31

-[1]:

0)

大な

73

を目

と名

け、

次学

なるを月よ

1)

復、彼のかの 「世に、若し、人有り、號合に違せば、當に何の罪に合すべきか」。其の月王子、復、彼に報じて言は 子に告げて、 の第二子、 口王子、復、 其の月王子、復、 兄に白して、 復是是 復彼に語りて言はく、「汝、 共での の言を作す、「汝、必ず王と爲れ。 第月王子に告げて言はく、「凡そ王位を受けんには、先づ何の法をか作すべ 是の如き言を作す、「汝、 彼に報じて言はく、「先づ號令を願て」。其の日王子、復、 當に正り 上と為な 既に長大にして、王位汝に當る。我、 りて國の政事を治すべし」 我加 當に捨家して出家すべ と。其の日王子、月王 し。 彼に問ひて言はく、 受く可らずし。 時に、月王子、

今、但、王位を捨てて汝に付せん。汝、當に王と作るべし。我、捨家して出家せんと欲すいまた。 なん しゅつ しゅつけん ここう 月王子に語りて言はく、「其の道理に依りて、我、 く、「いかならけなか」のなってものを重く 割すべし」。其の日王子、復其の弟 王さた るを得べし。我、

【一】(原文)必须 I 罰 罪 之 重

日まり、 ゆる 作 其の王位を以て、月王子に付し、途に卽ち捨家して、出家修道するや、其の日王子の、 皆随ひて出家しぬ 0 有ら

るを得 と寫 に、目仙人、是の如き念を作す り、當に須らく勤學して道業を求め、以て彼に勝るべし」。是の念を作し已り、因 願 さら はく んを」との は、我が此の身、今より已後、若し他の施に非ざれ 爾の時、仙人、一時に至り、本念を忘失して、他が施 り、「此等の 一諸人、我に依りて出家す。我、今、既に、此の輩 ば、乃至、一物水及び 與 せが る薬草 藥草根等、 楊枝 て誓言 をも自 を後

消战快 心 ること無い 1= 泛言 1= 3 b 造る Ile: 水 7 1 -12 飲 6) 自なからか して、 慌; して 战; びて かい かきを見い を生る 不遊 20 之を食ひ、復、 我許 3 [[]] 本: して自 かい 1: ) 0 6 2 酮 を為 取りて食 地\*\* 上;; b () とに問ひて言い 0 一邊に 時言 110 fili 0; 選に在る 深風は、 1-せり 錯誤 助 ふと。 にるを見る 0 他 41. 此前 して水を飲 0) 0) 汉 , 水等 地京 一、邊に 1+ には を収し 仙党 思惟正念にして、 9 < 途に彼に して彼い , 法法 [1] 非はず 7E.5 りて、自ら飲め 1-非なず める 時に彼り 10 ille in 仙光 仙人、 0 报告 時に彼の درر 人、 我沿 1 投がが -[ E; 此 个 彼" 115 湯鼠 仙人、 0 はく 2 0) 水を収 云何ぞ諸藥草根及び果子 飲水日仙人に告げ < 713 J) 中の水を収 -一漢風を見、謂 الح ا 自意 を要 水漂 温 我知ら ら思念すらく、 1) 愁; で飲い 11: -1 の因縁を以て、恨快として樂ます、 主。 2. ران 21 る仙人、白の深 るだ。此乃なこ るが -6 T (1) 故 17 -الله الله 我们 深言 1-はん 等を、與へ く、「汝若し飲 汝の水を取り () 己に、背日の Fig. 10 0) 贝吃 、中受けず , 0) て水に 住 活 11: ふじい -U) 1 1 位气" - 7

彼如 10 0) 仙人、 U) 用字等 何言 13 彼。 以 U) -F-6 座: 游: T 明等 0 3/20 故意 Fig : 淡江 15 朋学 0) 情说 婆に告ぐ、二汝等 我流 D 便等 今になり ち日仙人に 己に賊と成 市道子, 人の所に指 今より 1) 向多 11. 已後, 100 其の足を頂禮 10 我を頂禮な 何於 9 1-0 彼か 7 して して和して和 、如法に承事す。而 上 读 和尚と Upa lhyava 60

U

て言はく

.

汝等童子、今須らく知るべし。

我们

他

0)

邊元

4

1)

受得

せさ

る薬草の根及び果等を受得し、

fili

15

、是の如き言を作す

.

(三) 優勝陀

引きる

1=

日王仙、 便ち 彼等 11/2 別。 深楽に

復志 て言い 彼か は 他告 < (1) 0) DE 3 水社 70 间门 婆 以上 は b 言語か T 今は 自る b ら之を T 是 0) 語言 < 飲の を作な , 8 7 b す Lo 英な 0 是二 Sign 0) 食 語言 俞大人 を す 作品 9 1 3 所 已是 はる 2 4 7 一切皆是優 彼常 等6 重 子。 婆陀 0) 1. 物的 To な 復言 50 彼か 0) 田宇を 日后 1= 王岩 日后 仙芸 王 仙花

子で に、 3 ん。 成為 汝等當 我们 彼如 今は 1= 那な 我り 们" カジ 他生 1: 罪言 门意 t دي な b 草葉根果立 制為 -4 言い 我们 3 13 1: 敢き 及艺 月戊 言 7 CK 汝等 優3 を治 深い 婆陀 寸 水 我や 3 20 35 0) から 罪 加三 得六 他指 13 < す よ 決け して、 1-せ L す 得大 T ず 自らか 0 . i 優5 等 て、 婆陀 政治 < . 6 而山 の弟は、今、 L T かっ 7 飲の 专 異な み、 自っ る英 我に 5 双色 王为 かっ こるこ 1= 上と作な 贼 3 と成な ~ との L 5 Lo 外しか n 现以 b 5 肝宇を に是の境 0 30 に、 是 る 諸道 0 智 故の 知し

70

領智

如に

沙土江

治节

化

1

0

彼か

0)

邊へ

重ら

10

,

必かなら

能:

<

優5

淡

陀"

12

治等

副馬

h

1=

から 月台 す 罪る る 7月7年 を治 725 を 0) からに 樹木木 13 11-知し 田井寺 は今日 罰為 h 25 1 . T 王等仙花 言い 即落 何為 服炎 TE3 13 ナンド 1 0 月份. h 0) [][] 現成で 如 兵を 修道 を作な 1 我が 0)5 1= 所に 勃芹で 11-4 C 足を 3 2 7 0 四日元 異る莫ななか 時 712 Him でである 3 で U 彼か てがい 他\* 時き 0) る 5 1= 英記 用等 外分に 月份五五 6 ~ L 得大 1 0 10 仙荒人 迎訊 2 所以 る薬草 EE! 制章 1-13 11 15 0) 月台 王高 此 時。 何に 王? 根元 0) 0) 果的 1-5 罪さ 彼" 到北 12 報言 我は今こ 0) h 政建 C 間) 已是 -[ () 377 るや 1 - · · 弁ない 即是 난 13 洪芒 ١٠٠١ , il 1 共 10 0) 班 他 洪芒 11 5 U) 75 0) 0) E; 大汽 见為 水 足を b 元日仙人に 0) 7:0 0 な -大荒野 顶草 當意 ILE 其を 1= 6 市豐富 強し 7 すい 邊公 問 必かなる 3 自みらか 1 ~ (" 明寺 0 し。 须艾 來! て言い 1= 飲の 5 115 らく 8 我是 h 王克 b 2 仙类 欲は

0

3

仙点

人人

0)

功

德

本行等中方

來

神

10

T

過点

息有

るこ

E

Co

云

公何 流

ぞ

今日

罰 方

寸

1.

组长

(1)

如是

0)

時を

F;

0)

7

間

きで

h

て、

煩冤

快

悄等

1

照き

隐言

悲ラ

啼

L

涕に

派温

流流面

して

0

此"

0)

如言

思惟常

II" 7 何个 念 视 學 大及 1115 - }--11: 念を作 せん」彼の ال: 水、水、 05 道; 後し を施す 罪を消じ 1.4 自言 く、「我」を記し 日島 王皇 他。" を記された E 0 -5 侧" E 能はずと、我、既に他の漫題水を取りて飲 月からに 111 復、正に告げて -ひ一川で 初生 告げ 100 报 di T 12 TES -1 食 位を水 仙人 はく 1.1 せよー 13 114 我们 < 11/2 大法 红, 1 0) 2 1110 0) :45 14 DJ: 12 1 } 是 个! 6. 战、大王、我、今、已に不善 带: (1) 版 7,1. 竹 -(= ال ا 果品子 33 11 الرة الرة 7 0) 大に仙 111 = 规注 めり、是の故に、大臣、 及言 113 490 UI 12 111. 1 6 漢"草" T. 心: TI 正、乃主、 门机 L. 大 积 (III 11.1 非ない I.L 沙门 H-7 服徒 UI 1-11: 小( 我们 事: 120 を造し、 烈: CK 11: - 1 1 渡り - 1 水

我を治制し、賊の如くにして二無かるべし」。

72" MIL L (11): 走す 臣人で 12 1 此二 入い 0) T S INL 3 11字; 3.V-(J) 111 Mit 11 月。 王 に 食団等を放松し、別に彼 85 0) 11 方若し耐ら 1 已言 Thit. 0) 上に一州的 31 12 5 3 禄 を順 に罪を決し、此の 領は木 ば、我が 5 3: で即ち廢忘して、復、更に 0 行 水に処 彼 6 T 全山" 0) 1 処に在 是こ 0) 1117 0) 们。 家: かし 3 を喚びて、種種甘美の飲食を布施し、之に自して言はく、唯、 仍是 仙丁 して頻変性情 1= は、 在り。而は [4] に在 1115 7: 10% 生 11 13 して -1.5 せよ」。 i 已能 ること、六日 例· 彼。 色 0) 2 るか 0) 時 成: 州切り 何 0) 、未だしや」。爾の時 時、月王、此の こ。爾の時、月王、彼の仙に白して、「大王、 川王、天下の一切 に至り、然る後、始めて 仙一人 0) をして、 1114 、諸臣、月王 學(2.1 乃 注 主 念は 具。

1

此の

ね

願言 は 1 は、 大なななん 意に随ひ て去さ れと。 放言 ち 已りて、月王、心に不樂を懷く、我此の仙に於て、 をは、 いると、 いると、 これ だいない。

誰 品ぞと疑 爾音 走が 50 時 有り 佛诗 此二 らば、 諸北地 仙光 異見を作す英 丘 1= 因: 告げ 1) T て言い 必かなっ n ひ 給管 罪失 9 は 我が身これ く、一 な 得為 んとう なりの 心に 汝等比丘、 時 0) 王仙 石し、心に、 號 して日と名 彼かの < 時 3 は、 1= 5 此二 は これ

月と名け

は、

此

はこ

12

誰ぞと疑ふ

ふ有らば、

異見を作

す英か

北

,

即ち羅睺維

まし

其

人なり。

共产

0)

0

して負地 一女を將 疾か て、 汝諸比丘 行に行 此 1= 仙人に 無量なりやり 0) it は て牛群 Ir. を將 L に苦を受け、其の 復 此: 85 大に恐怖 我说 0) て苑に入れ、住 別路険に 催促 其での器 念的 往至し、乳酪 乳器を乗り して、 に、 有あ 0) 云がた て、 らしとう 小さ 往ります 除 な 怖やサオ るを、 すること六日なる 0) 将 業 速疾 を構 せし 耐 つべし。我、今、暫く大小便せんと欲す」 無物 に因りて、 0) なる 身自ら擔提し、 瓜; ~ 時 むる」。 き有が 世世 を得 を過ず 彼の女、 將て 6 ぎて 復法 ~ -0 م رود る所の二器、並に から 爾 一群の 小の時で 付\$ 胎告 女、此に因 為: 是の念を作 其での め 其:\* の故に、 に在 中き路 快 彼の女、其の母 牛さあ h 至り、 T りて、 す、 是の如う 6 彼か 皆盈滿 て牧所に在 止に 0) 「云何ぞ我 業報に囚 便ち順 今再語 する六歳 共きの す。 に語いい 女に語 20 悲を生じ、母に白して言は 三語す、一次、 共一の をして最大 b 6 りて言 り。其の牛 而して彼 , 73 器 生死煩惱の中 りて言はく b 0 0) はく、「此 大点 の器 な 主し 速疾に行い のないのない の変 るを、 、「汝、速 を負は に住し の器 け。

ng. Ĉi 行。 こことで、サーケ、後に、徐徐には行っている。 (1) ()

いらいきて 六二物庫合 をできる。

15: 意の 比四 11=6 IF. 尼。 班 題を結 11,0 101 0.3 時 所多 0 Th. 11): 7 11 U. 07.5 内に作 をし W -之を受し。是の 1 批 高. 北: 元: 他 () 111011 きを負ひ、 IR. 在 無 以 以 何を以ての故 05, 104; 1 上げ 21 をして重い , T W. -11: 從 次: 次 消 六狗 11 L 17 全受日、 び (): 内含を行 はく「汝等、若し心に疑ふ有 アルト、彼の女――に忠心にく、「汝等、若し心に疑ふ有 アルト、彼の女――に忠心 4 (1) 彼の近菜を以 77 1= が、 15 05 事で かしめ ][]" () -XI The state of the s Bit たる 0) 道 M を辿る 130 て、介、此生に於て、原胎 1) 0) 11:2 M 11. (= ( 11 12 此 3 0) 议. T, 見見を作す気がれ、 1,1 ילד. (1) 1: は加 11. 小文正統 II. する状態 ()<u>k</u> 'n. ACC PA 4. 邓三江院 9,11 12 の元下る様 -31. 111p(I) 

压; 世世 作。 现以 E 化 (火 án E 加きとはいい () 大 人歌に、歌い 果根を見たちの次等比丘 (1) 法を認き、周示宣通し 他 是! 10 の如き所示 なとした り、座よ (1) (1) -かいという えし、削 本法 40 11); 但也

101:

11. 1 (7) は沙門、 75° 时 JL" 报品 経のは、難時 110 対色を具 ... 11. mi. りて、ため 雑をし 次价: 价: て往っ 加引 き言を作す、『催、順はくは沙門、私きて父の邊に往き、父の財を乞ひ収 W. 時、世年、自ら手指 を扱けて、 沙門社 しむ。時に in the が別へ合作 院= 光信 佛山

老 佛 含や 眸= 利" 羅ら 白ま 沸る して言さく 佛でいけ を喚い 指定 U て言い を 執と . \_\_\_ ひ給 h 世尊の 已をは は b 1 て、 教の如こ 佛での 汝然 < 傍はら 舎利ル にし に行っ きょう 羅多 5 職職経を將 ん 爾での とて、 時 てか 世世 佛の教 源元 共 をして 羅ら を承けせる 眸: 羅多 出家せ を将る () -静林 8 羅睺羅 t に至 -時に含利 嘘を度し 5 遙に長っ て出家 売

せしむ。

其音

0)

時等

含り

弗馬

佛の教成

15

依よ

Ò

て、

攝受教

示

すっ

爾

爾等 なを受け、 の時も 世質人 如法 諸比丘 1= 泰 行す。 の為な めに、 所系以 は何に。 禁戒 0 制芸 教法應に を為な し給 爾い 3. 2 0 共 1. け 0) n 時。 ば 羅睺羅、 75 h 0 甚だ大に歡喜して、 四 (原文 所以 者 何 敎 逐ぶに 法

亦意 諸姓行 知し 酮 = て言い の時 3 是かる を求さ ~ 0) L 如言 は 1 < 告お < 8 3 我り , h 自らか と欲い カジ 諸漏 善男子 整し 其での 開弟子持戒の中、 せる 州已に盡い が故に。 心言 有う を證う 6 200 1 皆悉く正信正見を 梵行已に 利" 金現じ で記し 正解 已に立ち、 共きの 脱を得る 羅胺 羅 して自ら法 所に た は最い 90 獲得せ 10 己に辨 競見 世等即 ち第二 サル h 即ち記 じて、 る なり」。(此 何言 から 故に、 护 後有 L 以らて て、 を受け 自ら證知し の摩訶 諸比丘 0) 枚系 10 ず 們們 に告 ししたはり 並に出家 20 filli L げ 13 其 12 て、 まは 0) 是なの i 羅 口力 T 1 脈 に自らなるがか 如 無言 羅的 き説さ 上道

其老 0 計口か 葉は 之前 に刺告し 維め 1: て言い 别公 說" は < 有あ h 0 汝等、今、一人も。 爾音 U) 時為 1= 当ま り、 輸頭 羅。 **瞬**= 植工、 羅等 に示し 諸なり して、 食 ながべん 悉達ったっ U 已是 多九 b は T , 即太 \$2 汝なんな かい 宮く 0 父も 内 0) 諸将屬等 b と言い 华 屬等 12

羅

72 ( む 形象 75 時き 119.8 3 がいる 何答 [11] 5 始 12 1:0 (2) Ma. - --1.00 11.5 ---林 11: 洪老 1-朝。 人らし 北京 11.5: (1) 1: 行之か 0) 浙江 代 思認 30) -利しのじの 31:2 を創り < 75 後、他を 112 0) 一十九九 限を 3 別なら 器; [[校] 0 Y212 10 して、往の 羅多 飲意 ルグ語の なく 整教 きに 75 3 侍從童 1. 接出 印なない 佛には 陳は 93 をなる情で 方面女を將っ () 父的 て言を 游汽 1 いい 随片 3 1 T. 辨具し法 1/2 -Hip 左." {i 食 300 時 己をに l) 開心 加九 せら 彼 11 0)

3 70 食 见。 1777 :, Li 和点 () 開车 This ! 明学 に対抗 - 1 25 途に、 377.5 ては頭 世" 4 -7. 他 U 問が 私に、 () 日、東方に 情。 檀花 王高 < 9; 電影 13 便に 12: ? -行いけい 你人 等 . KE! (1) , 3 11:3 1 到温 رزد 各各領行して、 たり気に 林 法 1, 1 1) 治さ 已在 を著 6 - \ . 部にくて て、 11 公下: 漫片 自りなな 主" 智 1 持节 計 漫戲 先き 1-人小 1-(): 1) 加心 比点 0 11 信 13 川たこの 13. 1 信言 何: にが 座にお 111- 1 介: 亦法 12: |清||む 遗。 続け CK -6 した

次に

に坐し給

155

il,

1 -

在りて行

17-

- 4-.

儿

1 -

111"

度说"

学等

-

所な。他は U 15.6 世を 1= からい 製物 即意 1, 著: 120 给公 機関と ふを記見 ける。 1 見されまり 0 彼" -川宇を 池泊する 1-消また 1) 羅<sup>6</sup> 瞬 而して 羅。 相"有" 0) 11] b 先づ É 根なる 11: 图: 17:1 深. 1= Æs 1 5 見" 見"已智 111-12 19% () T 0)

0) (1) 野し 大片 100 名を影響 して 能能を言い

是常 (1) 加克 3 HIL 家 0) 相等 かし、心に 記されま を接続 きて自ら 便協す

(7) 11.字言 所言 第二 第二 制设 277 l. -170 北京 13 0) < Tij: (= 1'} ひて言 ME 命色にして、 13 , -理治, 沙馬 何等 红 0) 忧 に北 7 暗言 en: する 7, 1 つこと、是言 + 1 11 汝の父なり」。時 0) 加三 がはる。其のは

母語 に自し 時言 是の言を作し已りて、機閣上より に、諸 て言い 此上 にはく 一、即ち遮断 是: 0 如三 せんと欲す。佛、之に告げて言ひ給はく、「汝諸比丘、復、遮斷 33 聖者と はや 0 投記 速频 に下りて、 て已来。 未だ竹では 佛所に指向し、 是の如き等 佛はとけ 0) 衣裏に入り、隱藏 快樂 0) 事 有あ る を憶 する英 念点 T

れ。但、我が衣内に入りて住せしめより

用作 沈ら ひ手で 0) を深ま 時。 餐啦 輸り き、一小座 暖味等の食を、悉く 祖王、佛二、佛二、佛二、佛二、佛二、佛二、 で以る が及び いて、却いて 僧をう の、次第に坐 一色清点 て一面に生し、 して自ら恋に充足せしむ し給へるを見、 即ち父王の為 自事。 前を \$ めに願 いり 種種の 殿を作 の清浄 世等 T 仕美の餘筈 飲食 1 3 ひ給 に記れ はく りて、鉢を 配を奉過し、

上下及 諸流 祭祀 には火を最 び四方、及び衆生 は海を最と為 と為し、諸例 し、星宿には月を最と為し、 出る おいる には数で最と為し、 くは天若しくは人に於て 諸明には日 人中には王を最 は、諸語 を最高 た為す。 帰っ をこれ最と為

外に -3-丽老 足に繋 到于 出心 0) 15 で 0) 田宇是 時 0 EE : 世世 U T 世尊、淨飯 輸り に協い 13 弘 捉 13 植芸 13 -17-カジ HE Es 加三 -ES 2) 後 給き 13 () s なに於て 更らに、 3 3) 為た て、選続 0 85 1: 時景 彼: 1: , 打: 此二 來5 羅; 離は 粉也 0) 個句を以 檢校 \$6 ず。 羅言 -17n 2 是の如く、 洪幸 非 -欲透 0) 145 吧心 少的 7 時に、 順に活 0) に行く時、 上分、安隱快 世尊に依附 り、即ち 111-4 領 共 0) 座上 し著し己 維; 樂 113 Mic = 1= 6 .. 手指 維, りたた して 已に 警告 10 すり るや、即ち 総に 授 世尊 17 ~ ば、 T 随だがひか 12 將 逐 細言 羅马 施験維 T ひて 7 TE 往 以為 て路 b きて 1= 興き

耀

116

羅

(Me を高さ せし 阿 73 30 ~ 111: 1= -[ 10 0 (1) 5 時, 业: - 2 我 0年1 -3 (3) 0) な神 出家本 11: U) 5, HF; 供 所作。 111: 介刊" 117 世" 11 1 11: 亦言 主" 531] - 5 12 ii. 浙: Ti. 1111 得太 1 15 11:2 MI T all -るい 1 LJO CE 游。 近: ---をして 知 得: 植 3 する 此 10000 る英等 丘: 是 1.)' .. deg - 3 丘、 ilii. IE . . 1 K 涨! 1-43 () 汝等 し、以て 世等 5, 100 G 加き言 はす、 11: 1 11 1 15 دېد りて、 求规 40 -為 けて、 世は、 當に羅 教を変 们<sup>2</sup> 附作二 明寺 選出 王に告げ 和"上等 及!! を作 0) ひ給はく 6 所以に、是の 時言 15 是: 北" し給言 T 10 \_ 2 1112; 今始 tare . 1) & **张美三** E; 6 图传= 位: 项 時 L! 772 既以 Pirt 加豆 7 The state of the s ~ 12, 10 () り、一若 定道 110 . 4) 3 根道 7 11/1 23 111 - Val. -100 117 告げ 汝路比 设 ان T を作り 0 作風等 冰江 即には 十二五 U) 念を作す , . 活 C ANT S 供に正に合 6 -たない 被能 410 じて 出家。 (3) (1); II; 13 是改 を残ら 之に 投に共に 6 に往至 彼 사는 : [1] 3 ()。 十二 、三 世 11 : , ; • HIII 油 柳二 我等 告げ に知い はく 113 郎ち往 7 汝是 11: 85 して 1 して求め 丘泛 て言 13 時, 兵。 15 然ら後、 の印度が 合利引 () : 15 JL: 25-Win The second 10 3. Ti: 13 1 1º はく US 1 (1) to (, む , 加工 11 1112 [h1] 3 1-1: 31. 161 72 75 1: 10 方に自ら 0 いいでき 11: -30 L 1 5 るも、 大王、 11. 汝等! 11,1 0 小 15 12 林。 10 0) して 361 JĮ. 温子 读 何 11=2 172.5 á11 = には、 亦見す -7 127 1 信》 1:15= 我们 以まて 111 0 161-1 7.5 NE A 11: 11. 12 ... 111:00 20 .f⊓" . . 左门 せん [.1] 1. 他" 红龙 UE 交 ir 1-7 15 14: 4 獅= 111= 三路 111 1 と欲 105 0) 迦" 洲方 3011 處: رز シーシレー 05. 至! 1:17. 1. 9H. 11: 18 10 10 111 1 1. 求 1 13 话.

思惟る 己で、 彼如 T 1= 如言 頭っ 其卷 躃: 槽だ すっ せ < 已表 告さ 去さ 3 0) を te 王为 所とる 拾品 8 家。 作な 1= しっそ 1= n 次言 復志 家け 給き 位る 合かっ T 小ち 知し ][侯= 0) 4 る 後的 1= 彼如 出品 肝护 30 T る 羅与 1 る 0 紹っ 面沿 を 非な 0 1= 家 3 ~ 0) 111-4 0 阿あ 岩 13 經 から 1 告げ 給ま 世世 尼 世世 443 巴克 a L 羅服 復志 尊, して 樓る 9 共き 35 1= 8 2 陀性 還去 0 世尊允 て言い \$7, h 0) 爾<sup>も</sup>の 維 後に、 念を と思 我能 家心 -羅5 を 佛に 此常 38 醒に は にを 0 喉= 1= 時を 1 留是 作な T 惟 0 如言 世世世 羅ら 出品 如是 ・せ 復志 家 < 8 其色 介. 5 白ま す. 13 左方 -して言い ば、 る せし 0) る 0) 婆提 3 9 已ま 羅 王为 に 出版 出点 しこか 雖い 王;位" 必なかならずら 得大 服= 家 位の 家门 め 王当 往》 維ら 復言 , 世世世 78 せし L は 3 明り き 0) を付か 迦か 紹っ 當さ 城ら 算 70 給き < 20 此二 T 州作る . 1= カラ 世世 ~ t 1= 12 8 尼に 0 轉輪 給ま 出る 3 す 洪老 算 3 L る Ó 111-4 拘く 物き を見み 7 出し を見る 3 家が 0) Hip 8 1= 2 質な 陀片 78 子を戀 家け 1= Ep U h 出心 平岩 4 で カラ 問き 園を 擬¥ 付る 彼於 家 王。 4 7 12 T . 8 3 1= 見る已経 13 78 欲言 となったな 拘に 3 世 8 往ちじゃく . 至; 後。 尼陀 h 紹っ L 既 6 速 2 め L n 2 15 る 72 カジ 72 め 3 3 20 0 Do 林光 비호 王は位 0) 3 L る i, 10 T Da 1= 家、 或ない 後的 得 即是 欲さ 1= 宮み る。 出点 50 め 1-に在さ h に還か ちは 世 家 18 至治 ~ • 王为 皮ひ 出あ 彼かれ りらて 3 ع 復意 L L 彼か 6 るに、 36 肉筋に -1: 13 72 \_ 是記 h 0) 算なり 世 尼 我や 難院 と授め 佛言 . 3 世世 出山 を 主し る 復言 拘、 1= 質な 130 王为 骨っ かず 家门 所出 間き 日以 陀" 及立 王 に付か 記き 1= 1= 44 1= 26 T おあらる U 世世 我们 到沿 園然 出品 0) 世世 出品 るのち 巴克 白ま せ 種。 體 師だ 質え 與北 家 h 家 h h 15 復 て、 至だ 姓や 0) は 步 せ 0 T T 0 せ 穿んでっ 我允 をう . 解 8 h 冊世世 h 阿多 佛だるなく 断だ 相等 質ん 迷問 8 3 め は 復志 難だだ 欲すと すっ 處と T 6 T せい は、 的i < 出点 3 復業 婆 をち 礼 是 今 5 家门 羅 頂禮。 8D を T 1= 0 h 世 門為 地写 30 0

出家 を許 115 已らて、 1) 後、 然る後、 0) 似! 3 乃言 版 を作さ し紀に II: HE 15011 让儿 とする行らば、 处门" 141 5. L'y

いるでにある。 美 Y 松光 100 T 1/2 . \ で是か 13/11 Nº 00 3 M, 入<sup>い</sup> る 门录· 次化: 加克 ULT き事を作す に続き 101 Int ' して、 根常 己りて、生より起 E., 正常し に告げ 1 L 1 100 すこ T 316 児= 版物 13 いく、「天王 語を作し、 せし ち、佛足を頂薦し、佛を続ぐる三回 め、其の威力を 11 () 己の給 'n 意見加 12 はない。例で ( にし、我、敢て、違 加。 - / て、後、飲食 して、耐退して去り、其 建せて、我に 粉 E 1= ... [[1]]. 水. ひ、諸法 0) 

(1)

15

.

已去, IIII を立つ。凡そ、人の楽り Alf" に汝の出家を聴すべきや不や」と。 70 FUE: HOY (1) · F.1 示 115 。彼の人、若し報じて、「我が べし。 (7) 其:\* 世 位表 は善男子善女人等の、出家 0) 定: IL: し、出家を許 を長行せんが故 (7) に対な 内: を じて や、は思最も難と 五.5 て、比丘僧を 可し放っ 出家せ に、 を求い 乳情して 父母は現に今生存す」と云はば、方便もて聞ひて言へ、「後」 in さずば、須らく 1 70 がし。所以は 23 集め、之に告げ ば、 はば、先づ須らく問 身份 先づ を提成 13 - ( ) ( ) ( ) 如后 何に。然も其の せし 1= ていひたまはく 被 なして共 -5 む。是の故に、汝等諸比丘量、今より U. べし、政 ではふべ 父母、 の父母に 一汝等比丘、 (1)= 1° 1 个 出: がきな能く作し、世 より 時に 汝の父母、生存する 後的 め、 常:に 如き側に 気るべ

向か 0 8 20 其 是な 0) め fi. 0) T 師し 如言 出点 . 37 家力 或ない 次し し、 第二 苦行六年、 五, 1= て、 說言 3 羅路 T 是" 吸羅 出 然に U) 如言 家は 後も き言え 0 日中 を を敷き 成や 作な 道 す 3 る 6 成当な 1: 其を よ 正意 0 b 羅ら 年十五 七 睢 成 維 にして、 8 75 生 b n て二年 20 方に始 0 め 後。 T 普 迦が

11: 其是 同な 同等 為力 を を 现以 姓や 超しう 頭 或あ 0) C 8 極に に、 佛言 問点に 共产 E 波は 0) L 事に 給き 和は 王, 0) 彼" T 浄を得る 憂いる 諸師 火火光 福台 族 型 よ 0) S. 楽し 及沙, 然に 有あ 0 h 满之 有あ を放ける 懊惱 T 流な 爾さ 1: () 合がっ 諸の T T 在为 後ち 5. \$2 0 慈悲 、方に迦 ち 事。 12 6 して九萬九 宮内の一切眷屬、 自含 . 0 水 3 T 佛きの 0 水 じっか 身改 摩士 . 18 序河波閣 起し 勝: 啼哭~ 如言 18 0) 毗び き説さ 双 上中 所な 勝言 2 九千人有 維ら て、 に往話 3 分に せ h 0 城に還い B 能あ 8D T 波 る 提信が 作な 洪老 はず 時を 洪 自らか す、 酮を 0 5 0 からたまる。 6 冷冷 問立た 0 左\*右 县 眼的 0) 己がが 佛がい 共での 時を 壊さ 水 1= 狮 供に同な 波は 園で 福元 78 13 . n 閣や 子羅 速して 摩: 身的 既なに、 满 15 出出 存属に隣に 7 波は す 往話 明を 前 2 1= 提派 じく 波閣 避 眸= 北 と説ふ 失り 3 し、佛言 他" 維 王为 共生 來 0 被提りない す。 を看み を導首と為して、 0) いい 快樂 りて 感念 及がび 菩薩 を現る 所出 を聞き 然に 今、我が n 佛は を受 に 以為 カラ 佛を見 る 0) 到公 は 為た T に、 家い 5 佛邊 It 3 6 . を捨 面為 85 已を まつる。 んと欲し給 を洗き 子: 是なの 佛等 0) 1= b 8 故の 世世 T って、 於て、 72 前さ 質 200 73 如言 神に -3 出家の 0 に在る . < 通言 佛をけ に 共 已な 爾を 間 38 更に信 0 ^ 爾音 き日常 題以 6 せ 0) 洪 摩ま る て行 MJ 3 る 現以 0) 河が波は るを見、 0) カラ 耨多維 時 高松 b 壞。 故の る 40 世館な T を増 カジ 閣や 13 \$L 所謂 如いない 9 為た 波提。 12 b 爾を 歌ら 此= す。 めの 0 る の時、復、 一、就三菩提 為か 喜か 0 橋曇彌 所の 爾音 雙神ん 因公 時も 踊 0) 故心 0 摩士 時と

选品 為 5 - L ال د 'ی 儿 It: 丘、又、得に 投が (i) 6) 爾での 被意 111:2 (: 1= 寫 時等 ち、亦、育て、我が為め (3) に、足の 憂愁啼泣して其の目を失壊せるに、復、 部北江、 : + て、是の如き言を作し給ふ、『汝諸比丘 白して言はく 1 1 憂愁暗哭を作して、此の眼 佛に自して 、「希有なり、世食、 て言はく、「世尊、此の事は云何。 に蔓愁啼哭して其の眼を失壊 713 失壊し、復遠、我に 云何で、今、此の摩訶波圖波提情候帰 世急に因ら II. 共の学派送園 て清浄を得たるから 順はくは、為めに、之を説き給へし。 し、復還、我に因りて清明を得た 1= 因って清津を得たるに非す 波提橋 吳州 1 4 11. 11 時、情 今日もの 世"

## 羅睺羅因縁品第五十六の下

處地 敷っ h (或は 一事 300 爾音 1: 0) 制 彼, 時 有あ 皆 過ぎ 0) 聚落 h 佛诗 蓮が 0 に於て、近人 鬱蒸伽山は波羅 蓮" 諸地 0) It. 茂 洲与 に告げ 沼艺 盛し、 有あ 1 b 一山有 枝葉扶 0 T 捺な 言い 其言 城や ひ給言 0 に近ち 6 數节 取= 歌 しよ 鬱落, ( 3 と記 て、遙には 1 して、 汝語 ()0 と名言 10 比 園に林れ 速 丘、 1 共きの 75 順光 莊嚴し、共 빞 1112 0) 3 3 南部 13 青雲なた に、一園 往告 0 林节 はし 000 林れれ 高大空閉 如言 去 久 < 90 なりの 記を 洪 寂っ の国気 其での PL なり 0) 園を 國言 雑樹、 内公 在あ

父母6 父母。 厭あ 如三 < 預き 無な に表 3 0) 時 孝順。 90 0 支心 因 然か 1-1 8 彼" b 共 T 3 の川温 て、 20 地写 處處 18 に諸群象 て 供〈 拉き 彼, 充; 売り 10 3. 0) · 共<sup>è</sup> 象子、 遊ら 他 0) 行せり 時 有 난 に、す の彼か 9 共产 る 83 時 敬意 , 0) 共 0) 象子、 の群象 身子 は 0)5 3 心有 後も 流かけ 猫師 に、自ら 養育 日中 内等 に一象母 123 6 0 有あ す 六なが 外し 3 b 食 人な 0 3 からま 備。 す 15 L 打物 足 りて、一子 0 かっ 此二 11:3 彼" 6, 0 す 0) 0) 象子、諸の 象を見っ 時 共产 -6 0) 2. , を生 象龍、又、一時、 頭岩 大な て、即ち 純。 方す 象 黒に 0) 飲艺 音に にと成 て、 0 食 草果 形的 の念を作 因 間立い b FE 当時た 根流 草等 等 加二 維 IEP 瞿 果的 有あ 法是 にして、 す 遊鳥 少、「此 諸 17 ば 飲 修り 行り 食 食等を 0) の象 頭 0)

第

五

六の

II. 1: る 11 U) 之h に L 12, 一条龍 411 往。 **松**章 治 大艺、 選5 一象而行 きて 社会 報 地 提 七 語 C 1 E 有言 象 T THE 17% 1 ふんしつ 12 Ti 祖信 2, 0) 造した。 彼" 過んに 型的: 174 -[ () 03 失為 , E 中。 illi." < 汝等、必言 , 其 10 皮。 主: 即: 肝生 彼常等 7 3 細言 0) 7, 12 111 11: h E . 3 象六牙 能。 E, を以為 20 3: 呪る 行ち 0) ば、 -10 物 形で 7 级了 ( すく L 11:4 , 以らて , にして を割さ 11:00 0 る所の to 3.7 銀 가는 호 111 호 H. 洪 之を る 象 10 1= 33 73 0) 勿言 は、近に、 人を造 淵 礼。 沙小 账" 1 所 如是 il 柳 咒多 K-0 1177 を將て至ら 0) 5 Lo 正常 ふに、 150 Ele 1/11. L にして 已至 彼" W: 石等くらん 耐さい) 13 1 1= して、 し、 'n 3: の息に 0 共\* II 明美 1 ~ 彼。 4 0) , 取って < 祭 (j 3, 六で 3 彼 , 物に 6) 欲出 , 往中 级 水: U) 觀公 教育に 自会が深い を持ち 3 经门 10 10 t, 活する て之に告げ 7 It 11. 3 速な 彼如 将らて 有 M. 2) 取りて、 から -17-見小 415 2 111 3 () 149 0) 者以 象人、梵德 象礼な **梵德王** 进设 15 9 北。 して 大: 20 版なる を提へ ES 0) 人心と 形りて 祭 धाः 0) 0) 有流 刨造 派 逊元 5 14 0) ( 3 照 ちは E E 1= 0) 8 int 's -排作5 正 示: 起 所: 21:5 地一 重;: (1) 7 < 投出 儿生 150 朝人 T, 12 5. アラな 1 向是 15 0) 0) 411 THE C H 他生 [4] . BK-L 例: 5. 0 0 皮 力言 FE 3 0) 1/2] 所持 ·LI "F" 14 4: 加。 逐次 25 15 等 1= Wil.s 2 10 [别] 主

()

10

- 0

時に、梵徳王、

小ない。

是同

し、但を

彼"

の象

の食

よいに 地

ふる所の者を、

5 1

一之に叫へ、

10

الرا

T

0)

12

是

如意

を作

す

力、「快力

( =

是での

如言

き妙い

好了

大心

乘;

を得べ

72

b

りのは

( =

是言

如意

5

41;

好

大道

0)

0

0

0)

h

1

1

3

38

3

0

時

ち

T

7-

松富

すを聞き 言が痩ぎ恒温は、性質に き言ん 1= ん 供〈 减力 く人語 亦 知し 給意 損な 切言 を出 る 3 呻吟ん 5 食 養 ~ て、身、麻瘠 乏生少多 0 し を作な 何に縁 す n 大流 て、 3. 乃然 る 王に一言を啓 彼如 我的 希け 至 る す 所 未だ合う 父母6 有5 時 る 3 0) を L. 呼言 で教喜 林中 所 カジ 悲味な 聲 • 是の 0) 爾な 故意 大点 Di T 1 内に、 に、 歌喜 製る。 與! らか T して、 1 の心を生じ 田村 念を作 好多 暫く h 白なり 喜な 飲物 て、 已前江 我な せ して、王 食を粉 然心 我がが ばず 悲い啼な 自らか 流る 1 3 し己を 養育す 涙る 然い 拾す 事 楽まざる て、 合かっ 父ぶ 10 する る 與か てざる 流る て、 我常 後的 母岛 涙し、 T 倒を 有多 を教 て、 復 先t 是常 Da 汝に供養するに、 0 汝を親っ 自為 づ に、 0 6 0 彼かの 時 自ら食 喜 , 是での 復 如言 時 るに、其の父母や、彼の林中 5 71 בנל , せ 年とした 汝何事を きを見い 飲の L0 とし 象龍 象龍 しめ で、心悦 如き念を 此常 爾をの 哦な いっ T 82 0) h 力衰 暫に 如言 梵徳 報等 時 -0 て、 我们 < 須! 5 C 作な 時き るが、懌やく 汝なんち ~3 0 8 15 象龍 て、 王宗に て、 す 前に 始出 に 憩い h , c す 80 1= 乃ちない 2 是での 白紫 我、今、 ずか 梵んとく 無な 思ら T 彼" . 雖公 梵徳王 至に して、 歌樂を 父\* し。 0 5 8 戸るる 如是 有5 林內 母的 5 王 3 渡して、 き言ん 75 で受け 十指し 彼か 1= 時等 る 是如 5 に白を 皆な 與為 1: 彼如 1= 0) を作な . 0 住等 掌力 象 2 0 如言 此 ず 梵德 王等 3 與? をから 龍 b 象5 上す、「汝祭」 て、是な 盾 3 0) 我们 有あ 0 0) へて、 龍り 言ん 事行 體 我沿 供《 して 5 0)5 王 返か を 乃京 給 b 著《 此 作す、 の如こ ち孤獨 汝ななな 心に を受 と憶 是なの 0 彼 T 0 象 à 雅り 世 更高 0) き言ん -5. に 歌喜 汝なな は 如是 龍り 级首 大点 龍 と成な T すい 龍為 顧る 00 3 1= を愛し、 を作な 0 言え 色は 未 王5 是か 王等 せ 語か U)5 瘦 色力を しめ 水 1: は、 を作な b 0) す、 羸る T

命され 時 長 で 720 思し 15. した By a ただった を変 3-C 3 -1 17 ~ 0 ·C. (1) かっ J.A. Ġ, JIE: (1) (= 11.3 我们 ile . 131: 0) 0) 0 ET. - j かと 象: 今 1 15 1/2 信 ph. 1111 ě, (二) E き出 0 復: 是: 尚言 < 1) 象龍に で、 猾" 父母 烟干 -5 13 . . 是なの 加亞法 を見る 9 未 21:0 此: 竹艺 如三 有 3 0) 0) こ。是の 证 行業 3 1 13 を以れて 11" i v 学 ひて 6 0) 排洗 1111 如きらむ し。云何だ E を生じ、 115 は < 0) 故意 0 作す、一次象 学に父 で象龍 1= 是なの 大意 久象龍王 如三 11):4 127 3 して 如言 < THE S This 10 Ē 此" 8 是 乃ち 作品 1 2 我们会 411 是等 31/1. 0) 希" 加三 有" 1: 汝を放 33 门 (, ~ がにて 75. カン 75 1 さん 是。 此一 1 再发生 (1) -[

父母。 よ。 U 然して、 汝今好 遵 1 元 しまれ 是" 德士"; () 1 11: 9 象記 記 下 父母 象礼 24.3 を放て 具に、 父母。 2 122 自ながらか 供養 明 相供養して、意に随ひ 即ち T 當言 1130 を此と 15 学: 11 きて 151 13 15 ( て. 8 樂 TPA 受け

之行 於如

11 1/1

4

67

14 1

9 1.1

.11

1.

116 11

10

命。

[3]

1:

1.7 10

1. 

1. 5. 11

JU.

1

1

17

此

外

275 師 (1) 象[礼] 我能 (1) 3 時言 外的 7,0 T.Y. 003 述: 自含 烘 1 1,0 (1) Ĕ" JIE: 花色 BF; 120 15, 0) 彼 命根を始 11: 2 0) 東: 象1 12 にいる 子を見る を放き 走言 3 () きり 3 -5, 训: 汝を更言 3 Us 本に 1 象: 以 1: -1 7 天, の故に、 和1: 1) 打造: 他 能に脱する 烂. -11-1-是 さら 避; 怎么; 行すす んし 快 企 0 TUE 111 6 池。 决治 初览 100 c Pili: (5 火 332 30 6 1-T 彼" · 南日失明: -0) 林二 0) に至流 11.4 1=1 -45 3 至: 時;

彼如

m?

(1)

-111:

7,0 法 距" 即に彼 -01 To 113: 0) 此 700 - ) 如 in 5 洪 -1-0 0) 己が子なる 見さ 3 18 以為 を知り T (1) i, 忧 12 共 , 13: 111: 10 2, 版 t, 侧i 10 0) 大 學片 11.5 即是 1-學 18 [1]: . 加加 11. t, -[ 0) BUL. 17

明持 悲众 泣き 1= す 其を 0 彼" 0) 母語 3 3 U) 祭 0 龍りの 一地 王うっ 水す 其を 1= 0 近か 母語 • 1 0) 鼻に満 वारिक 1t. 3: 恵し を 問き 0 て住り きき 3 水な する 逐3 1= を見て、 何か 5 -1 出" 摩る を専な でを 共产 b の母は ね T T 歌喜 を安置 こ、 3 して、 て 身心師 母等 0 岸上 所に 曜个 にう して、 至" 在あ る 0 b 其· 0 の體に

子-は 將為 を見る 7) 0) 1= 母监 T T 福元 梵流 T 王为 說 3 满 0) 宮 多 水流 時為 < を持ち 王 0 得 は 1= 1= 自み 象龍 爾さ 向か ざら 共き く、「子よ、子 5 70 の子 共き ち 0) 15 勝た 時も T 0 父 を見る 2 供く 身改 共き 8 一母妻子、 る を洗さ の水が 象言 養力 12 能力 北上的 3 0 はず。 因縁、 之元に . 浴さ す。 L-0 池 に入り 此二 する 時を 我かか 0 問と 男女諸眷屬 こ 其での 弁に放たれ を得れ 語 7 って言い 今日日 を聞き 彼" 母は 72 る時も の邊に至っ き已をは 0) は 象龍、 3 0) 如言 歌歌 T 3 りて、 う子なんち は、 脱らす 限が還た 母に向い b. 及智 歌いい 汝とは 清淨 を収と び知ち 3 何。 水を以て を得べ ひ 親大臣、 踊中 T より なること、 1 躍? T 具に説 還婦 相談 來記 散潭 共き 、百官一切の輔佐 b " の體が 活 せ . م ريد して、 する る 今日始め 梵徳とく とう 1= 如言 本意 福元 を得れ 30 0 之を洗れ 事 目め 浦き て、 のて還り、我 0 て、 一切皆悉と 勝ぐ 造 浴さ 歌点を n とき はせる人に弱い 自らがた す。 n 0 に、 是な 爾子 而是 0 をして の時 共に相談 して、 如言 2 3 共产 し。 能が 多時 0 其を めら 母に向 は 願為 か、なんち の象 ずの 12 n 5

て、 我说 0 今日 斯 0) 快樂を 变, 3 3 如言 < なら h を L 2 0

此二 爾芒 n は 誰た 3 0) ぞ 時 n 誰だ 佛に 3 73 ら疑ふ有 る 諸は かっ 比少 丘、 と疑う 6 等 ば 、異見 ふあすら 1= 告 げ を作 ん。 て、 す英な 即なな 是な 0) か 我り 如言 \$2 から き言れ 0 身是れ 此 を作な は即意 な し給き b ちは 0 摩訶波閣波提橋曇彌 汝等此 2 0 汝等 丘、若し心に、つ 比 丘、 若し心に、「彼 n 彼か 73 0) b 時を 0 の象う 彼如 0) 0 象龍 母:0 に當り、 王分 は、 は

かいから 常有の心を作し、 他二八世紀を収を に帰を収する 謝日 失明でるに、今、屋、我に因って、清浄が得た h 15: (1) 23) NO. 小、足の加多 更 れずるを得た を得ざりしに、 し、北部流製し、苦惜を受けて、南日失明 法側の 邊に於ても、亦、須らく啟重の心を生すべし。 、摩訶改開改提備公園は、我を見ざる症故に、生沈端昊し、憂愁苦恼して、 3 出版教 をやったの故 生の為めに、是の利益を作せり、況んや、今日、己に阿耨多羅三次の に、諸比丘、若、智有る者は、恒に佛所に於て、敬重の心、 5。汝諸北丘、無宗、昌、田川 せるも、温、 汝等比丘、當二是四如亨學寺 我にいっての故 に任りし時、ま 

て、 を作な 出家け 世でなった 世世 L 0) 質なん 已か 時。 及地 0) 因縁ん 世尊ん 給 CK 比が丘 第二・第三に、 ふや、 を讃ん 僧を 難陀釋で 釋子、 歎 供養 して、 種。 がた。 し、乃至、二其の一形を盡 0) 難陀を教化し、 是: 子: を教は 0 言を作 白素 L 化的 T し給な 言はく、「 拾るけ 拾家出名 2 出しの 家力 汝なんち 家が 世尊、 せ して、衣服 0) 功 來 8 徳と n 我、出家は h を とて、 難だ、 讃歎し、 いのは、なんな 数数 せじ。所以は 当さ に就 為二 ・湯藥を供養せん」。 8 きて 出品 出家 何につ 家 0) す 因公 べし 我们 緣九 35 四に事 説と 0 是の如こ 3 の語 でを以り

形造が 而が至し 8 數數其 其を 佛及 0 難院 CKI 0) 出家 は、 来し 僧を 因縁ん 出山 30 供〈 家江 の事を 養力 する せ を説と tu 智 背ばずっ is 求是 350 む 及び讃歎 る因縁ん 猶な は、 0) 事.; 衣服・臥具・飲食・湯藥を以 L て、 を言 S. 其の出家を勘 0 め給な 20 て、

すの

難陀

0

身命のあらん限

IJ

10

悲· 其·

形·

又は虚形・

11

孫陀利•

(Sunburi)

と課

を見、速に即ち 爾芒 白素 O) 然かる 時 L て言は 1= 世世 彼か 尊ん 驚起き て坐 1 0 釋種 少時を經、 すす 善來、 0 生童子難陀 爾· 重閣を下り、 の時、難陀、 世尊、何の遠きより至り給へる。唯、願 飯食し は、 彼か 訖? 往中 b 時に て、 きて 機関上に在り 佛邊に 當が 一侍者を將 5 て、 至り り、遙に世尊の 重りたいたり がそく 加足を頂禮! にもうらい 徐徐 にたな の、將 とし b は (三)华人也 ? て彼か < 1= は、 却いな 共の所に至 0) 釋種し 神景 ていち 聖 童子難陀 大き 垂" 面人 か給な 1n て、 立: 複う ち、 は 0 我が 家に向い E h とす 因 非。 りて b る T.

五八七

陀出家

因

綠品第

五

+

七の上

h ń 生 . . の、何の時、惟な、彼の党室に入り、度に昇りて坐し己の

b 獣然として 坐し給

はいい 17 取 Me 11. IS i) (1) 後"你" 100 师 30 1124 h 12 11=3 相先 -5 4 に自して一はく、「今、密集行り、非 0 M 侍者、似、 明 10 (1) なから 産 傷に自して言はし、「唯、職はしは、今、此に於て、供を受け給して坐し給ふ。 W. D): 陀 300、班陀、役、 受 () て、他はに依以 ifi. 月上 \*\*\* 子 施 傷に白して言 即に 0 ---我、己に食し 版の鉢を持ち、勝て侍者に具 時に、世尊、未だ爲めに受 nh= はく、確論 1 飲みたきる 記る。竹野さるを頭に 然。 や。他は 世事」とに於し、 もか」。自 [] 陀仁告 校院 9. 15 1 100 (1) 72 がに、行外を きはし、 11 4 所言 83 1-II. 研究了 15 こだが 11 年 11 日 11 IE;

10、世纪 198 m 大り に従いて では 16 とは、 () , な法に {j; } (三 (何): 1. 111 10 というし 03 [5] 别 於 號 司 60 111 12 利" 九. 2 W 1 PC iE! 大な 111 に行い 0 110 4. (E 11:0 1. U), 116 2

-21

73

1:

01

i,

- <u>1</u>-.

(T)

日子言

111-20

はない

7.

起:

0

はいいっちょうとも

MIS.

選子、選に楽れっなしく 彼に住する莫か 10

6

便

[11]

1

高

75

12

には定を集

ii.

1.1 せる

12

( 事

,

を子一院、何に去

Ė

1

F

する一

BI"

61

137

神陀

011

て

11

( . TE

01

44-1

4

111

τ

如是

近し、彼

にいた

ているという人とはする

抵院利

13

11,0

U

1:

1.

(1) 61

宝装を活

7

101

16:

130.2

2 1

à

-

11:

、宝坂を持ち

C)

-[

,

(1) ! 12 13)

2

佛足と 面是是 5 13 取是 頭や 人是 切点 ñ 民人 を 爾を 5 0 に に入い 間ない 人になる人民 P 欲 多 時等 0) 爾· で頂き -せず 時 め 汝荒 0) 善男子 漢が CK n 治さ 世世世 難だ 0 をして 南面狭 時 諸 0 る しい 20 事 還かます 世世 後的 所然 b :111:0 算を 世尊、 白素 て、 燈 善女人有 僧言が 見るをは 時 白ま 少に 復志 して言 13 is 10 彼" って言い 3 此 以 何に。 陀花 藍ん h 難流陀 勿如 して 更に供養 て 彼" 0 難な 1= 0) n 13 間なん h は 0 陀 家い 至治 50 獨性 1= 比丘、 て、 我们 /字》 種し く、「 b 0) 35 丽音 ほ 告っ に満る 和。 , 出" 相为 -車箱 げ 彼れ等 福言 して、 四は事じ 非い時に 0) 上が 1= 謂以 で 我们 T 時と たこ 金 供《 佛 ひて 是常 0 今 諸阿 0)17 得5 難院 h 養智 3 压 0) 如言 0) 意を知ち て、 難陀、復、 上を喚び 15 含や る せ 言い 雅? 如三 し 羅言 利 h 12 そう 佛を解 佛 0 き言を作 人なる 起策だに 執 1= 塔: 漢意 其き 為た 中に羅っ < を供養 To 0 解け • -3 め って、 6 一形を 密に手指 多 汝ななのな 起 今に 0 し、家に 佛に白を 故る T 漢が し給言 形を盡う 佛になった 5 恋 L. を満 世等え 共き 1 虚? h 2 其の一形を 歩して して言 を以ら 於言 0) L 0) 向か 、『此 ナこ しよい て、云何 塔上に、各旛 て、 邊元 して、 逐 爾を して、 7 て、 必かなる する t T 0) 5, 東等 如京 13 0) 時を 還なら mi 閣為 54 難院 稠け 共 を見み 西省 虚って 即ちなは 事じ に行っ 3000 浮光 及物 0) 世统 ん 是 提出世 して 3 相等 CK せし 它 世章 と欲 と甘蔗 をないない 歌僧 共 T 0 貌; 300 善男子 供養 , 界: を作 0) T す 及び 8 四一 で供養 鉢 は、 拾る 街点 h 我们 0 事" からき と欲い 18 L 家り 老が 難だ 寶诗 理給・唯 善" 佛き 経る 取 出場 に在む 女人等、 乃言 度のうくのう 難だに し給 家门 せ 3 773 00 至 ず。 難流 麻·稻等 h せし 告 思し を施 と欲い 爾音 手は 2 惟る け 香草 彼記 U 1= 9) 中等 め 9 功 等 由当 告? 時 0 す 0 田旬ん 3 德 羅 若さ げ 蜜鉢 3 13 0) に、出る は 多点 復言 , < から 内然 漢 h < 油" 故。 10

13 5 江 大思 少等以 停さ 3 \*\*\* iië -3 ₹NE == Ç 30 . して 是の 浙江 --版 11 天厄約 05 11 沙 341 書は有 国: 難院 是 1 1 1 1. なら に人。 の如き過患を 人" 行 これ すい 必ない () () 大苦惱、 11 危。 ガミ 諸な 定 (h); 欲言 23 能ないたべし 1 13 T して -語う 111 111 10 12 家 3 供: 报減 に 境 せよ。 1= して、 12 易: 一日一夜。清 る U 彼言 難陀、汝、今、 相等 0) 多学 是記 -1/1: , , ∃î.= 信 東北 服人 il 欲さ 竹: 消性り 破江 U) 1410 樂等 壞 3 世的 淨 述行 1 11º - 3 U) 俊言 介書 ( 應に、善く、丘欲 b 相影 ·T. 信信 無常不 -英" 01 書。公舎 法 カコ 115 \$6 いを行せば、 大品 北 Ď 信言 11. 後 似: JUE B 1= 0) 形なが 大: して Fi 次に、 , 0 大; U 過 l) . 1 111 記を思惟 B\$ ; 17 (1) 沙公子 別だ、活 41. 大流 とし IR. -北方 他に 断にくら -1 fit 1 15

111-4 17 WII! 11. 質 1: . (ii, 4015 0 Mil 1] 15 1 行に囚令 (作) 70 1112 315 7,0 --世" 14 2 えはく、 版: 10 英 h 汝次 同 درا 3 CK 27. 16 IL: 力日 -水 () 被 13 1= 1:0 Male L [1] 2 - 5 何気の 指 130 ひ、 11212 妆, 此, 此, 低言 7,5 10 力もて放て 바= 前e c, 以 明子 便等 の過点 7 に彼り 相等 'n 記なな とす と作る 1 我が法中 て、 () 我り し、一比丘 13/11 C 16 70 き給き 自党 M Ma 1 いに入り、 U) 即ち衆中 1, て言い -11 411 と関る、然も 6 解集 陀 を招言 14 100 **先行を行せ** . 30 保証 を提 1000 水: 世常 () 0) の剃髪師 11.5 て、之に 儿。 1) 我流常: 111: よ、諸害を遣さ ME: 分" 彼如 院、心に故出家 を喚 0) に出家すっ 正完 が対除場向 0 Tiv 11 IE. (A)、特陀 U 10 1 2 1: もて、煙陀 L 力: 心欲 -10-放にし 01 ひて、 13 1003 Mis" ( 1 沙 學以 01 (E. Alf [l.jr.; 仁告 0)

朝 如京 始法 是、 0) 8 語 T 七百 を 日信 を經 已是 T h 給き 自じ S. 然九 ep 1= 難だに 體為 4= 迎け 0) 楽さ 野しゆ 石色衣 髪は は を著 即なな け、 自のか 手で らなり に 鉢言 落さ 如言 て、 法 0) 器 循な は B 執と 此世 丘、 3 0) im" 如言 し。 L て彼か 0)

即なな 出山 家的 1/2 成しいち C T 具足戒い を受う VT Da

高から 即是 持ち す 爾等 0) 往中 0 四儿 言る 至少 に 指し 或は、 3 70 作" 1= 難な 如本の 及が 佛言 陀 にけ 諸北地 て非い に及れ 喜る 白意 「長老難陀、 丘〈 3: な ば ~ 遙は < 30 る 端人 多 しつか る は、 知し 來 3 正的 b 云がん 3 諸人に 9 を見み 所と 始は 作 で作い 親ろ T 8 0) T , んこ 架时 本原 皆な 淡さ 衣服で 3 は、 難だ を に愛か ٤, 佛はいのけ 樂の すっ る は 一等 0 衣丸 三たっ 此= 即なな 服芸 3 0) る 因縁ん 相等 を、 等と 有あ オレ を以ら 世生 h 而是 . 館な ( 台 具、 -か L 用る 足言 8 T 6 て受持 諸が ٤ 罪い L 調 T 有あ 丘、 剧办 7 13 す 無な 47 る 起ち 嫌以 すい 步 0 恨 を、 等量 身ん 時音 迎ば 作な 體公 に 逆ぎ は 諸が比 金人 せく 已是 iffi. 色 h b 正、 と欲い て受め

陀だ白を は 服ぎ 如后 法 0) 僧できて 時き T 13 B 梨等 世館 すい は 0 18 汝、今、云何 作? 此 世世 3 03 館ん 因公 緣心 此三 佛とい ぞ、佛 を 0) 以為 事是 同等 て、 量り 世尊 語ん 1= る 時 然い を、 に、 b 同量量 10 受けり 諸心 佛とけ 少 丘、 して る 米の es 陀 70 不是 に言い 僧がる 聚 集 梨り 15 給は 爾る 38 受地 13 0) 難だ 時 < 此 す 難な 問 ひて言 また Ξ 衣 雑 0 ひ給は

T

す

0

僧·伽·梨· 碎 衣 と課 大 (Sainghaii)o 衣 رں 11

はく、

汝公

鲱 出家 因 一級品 第 五十七の上 世世

季ん

の見り

1=3

依二

b

T

作

n

る諸の衣服を受持するを得

す。

心違詞

ふ者有らば、如法

に治ち

非流

せんし

爾辛

0)

時

世尊

難能陀

12

詞

贵人

是次

0)

如是

教

已なり

T

諸はい

丘

告

リザ

tz から

は

<

う合い

よ

6

~

<

1, Man. 09 5 20 100 10 11. 10 Ami: 11:= 府 0)1 1 表は、必ず頂言し治打し、共 己に同じ合う。 後、地に、他 (1) 光 4 17 111 -受持 (= " すべ 0 ってない 10 とで行する

を乞は 衣 を以 111 を 作\* 11/2 Type 0) 、『是の如し、世は、小賞 \* T し給云、二次、今、最に節男子に北ざら 身を飛風し、脚にが属を苦け、左手に 4) 便 行。 取出 11 1 心 . . 05; ) |} ||| 此。 と欲する。彼、次に、 が男子、 PL. を飛れし、眼に如果 4/2 きて梁落に入り、食ど乞はんとばす」間 乃ち原上為十二間の **持装** でいる。 家して、所持 に然り 他 四打治四次、光 質陀、汝、若し を流さ 0 時、世分、 0) D.Y. 抓公外 大服、何が故に打治して光洋空出 17 んや。信心もで家を描 N. I 阿門若處. 他が、後、帰院に G (i) 此 [八 1 ý, 一書け、一子になを親り、一子に鉢を持ちて 11-りて服し、休司を代打し、 10 に鉢を持ち、信所に の時、他、長老师陀 を以て 在\* 告げて、是の知さいを作 公女 13' T 4 三川気せりや一 して活かった T 1 命ない しめにる。彼、 という。 は、 WE が に が 単 (原文)波 CH. III んとなら に行ってい 个 を通りて、 して (0) 冰 何次。 Au I 1 177 íc, 111

にか當に無院の、塞閉に住して、常に食を乞ひ、

0

100

W

(1)

何的

11) 5

13

ナン

. . . . .

113 少等 00 III i to a 世は、此の国縁を以て、此の事相 足 にして、道 を捨て、 、又、樂んで諸欲想 を以て、諸北丘を集めて、之に告げていい恰はく、諸北 を遠離 する を見るを得べきし 此以

丘

は

当あ

1=

0

其を

婦心

女与

0

形等

像を

書き

きて

視看か

すんを

るを

得

んやし。

爾士

0)

時

111-4

諸が

压、

1.

告げ

7

是から

0

如是

き言

を

歌し

中等

在

ま

L

T

問と

71

て言い

15

72

30

は

<

=

6

汝たたち

質っ

阿为

崩岩

處し

在表

h

或る

はい

博ん

死的

18

収と

b

1=

15

木

板片

to

双色

h

1

婦心

女

形等

703

書

きて

竟日看

72

h

水流

es

難だ

佛に

白を

3

8

-

質って

爾か

b

H-+

質ん

爾や

0

佛とけ

長ち

陀公

告

げ

7

是か

0

如言

言え

作な

給すや

S

-

汝花

の為な

廿

3

此二

0)

事之

7

13

n

不

善な

h

出版

26

時は

諸は

比以

氏、

即たは

此二

0

事

30

將

て、

往

至し

T

佛に

白意

L

D

0

爾音

時

世等人

此二

0)

因公

緑ない

ig

以

1

諸北地

Fr.

蘭る 宅符 日に 好な 丘、 至於 < h に還ら 岩 ぜず 革か 治等 to h 世 30 處し 過二 庭 罪 h n 今にち す 或る 1-0 せ 還か 在あ 0 は h 亦 h 酮· と欲ら 域流 b b 而。 よ 0) 輕からはつ T 死, T h 時 彼か 7 多 す 後。 T 或はい 諸北 0 復法 取之 0 傘か 難な 女程 復法 此: 及がび 70 h 陀 压、 博元でわ 8 0) 幸丸と 服め 或ない 金花が 孫院 打出の 因次 1= b 世でなった 共 緣 媚み 70 を持い 利的 35 薬で 収と 0) 木り 0) より 城です 光次大 以為 見み 板 h 30 30 憶だ 淮" 7 3 を 0 此二 或ある • を 聚落 者も U. 多 双色 h の打に 断だん 恒的 著っ 130 有あ b 1= 其を 及だ < 木多 T せ 1= 6 治治光 板 8 彼か 3 入い U 0 る 色念 を得れ 心 h 妙? 38 此二 0) to 澤 女孫人 にる T 革か 収と 72 0 0) 嫌ん 程した 食は 展心 h 35 h 30 衣え と雖ら をったっと -女 陀尼 念九 n 恨之 Te を 利, 處: 0 孫 20 陶がた 著っ て、 岩 女 生き 陀な 0) 2 < せ 像さ を得れ 0) 利り 3 梵行を 3 形をから 循語の 18 0) ごを得れ 礼 出光 相が 像三 200 書か SH V ほ n 18 0 行 王为 書が 0 0)3 20 250 15 後ち 衣太 岩も T T 1= 35 せいう 0) n 言い すい を受持 0 に 勢い 及为 0 竟ち D 樂 CK 是かく 亦は 13 一時時 共产 眼め < to 0) 0 日製 長ちゃ 憶なる 如言 復茫 す 如是 0 1= 戒がい 媚み 3 < 1 मि क 輕きの 老 30 藥 者の 觀ら 世 關公 難陀 拾 を塗 ば 有が 看点 寸 斷だん 若に T 0)3 る 5 空 鉢は T 1= 3 T 20 云がん 6 開 1 依よ 12 20 to 便ち 如二 本的 得太 執と 法馬 る 0) 法 處に の家り を背へ 2 すい 3 0 阿斯 を 如言

ъ (Е° ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ... が行いた。 (a) MI. 7) 1 现个 世でえ Ē, 6 7) 1 き念を作す、「我、 防、民老 似 一代 茶 1 1 [1] 112 む日るや、 W MI. 8 Mis. 11:30 115 10 11.12 T 11 情で に入い ME 世に、 Wir. 3 (1) 石するを刊 を見い )(; を見る きたれ 州だん り 200 FE 12 相陀、 此步 川さ 那提造 弧: [F]A W.L (T) 即為 門房門を Section Air C II 1 此= fi; 家内に返る 次第1 儿: 似 场等 -3 長老頭陀、 1. 東の場門、 15 16 門為 U 門を関 12 えりて で即ち往 1312 HILL 汇 0 持し、是な で的に 1 Mig 1 きて、 15 tc 10 おて 1 1:2. を得 乞食 -111 11= C 11 火に 復 是での かしる 12, 3.7 被作 せる MI2 () τ 0) 合利 -5 ~ 0) 11 200 m HE しる例 自然の 如言念公 大道 後で 寺合を守礼 開きたれば、暮いで、復、往きて那提の居門を閉ち、低に 4 ... J 20 加三 2 7.05 佛 4 1,112 11. 3 2, 後記 Ų. T. よっ 05 東 0) 60 0) の門を 門人 10.7: 111 a 1/20 01 明完 1 0) 門を 復 10 12, 作士、 0 よらんこ 岩。 1: 17 131= 10 15 12.8 12.8 13.7 13.7 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 1111 0 7 íE" [7] 171 - ; 間に Mi c 0 -, 彼" 1 Qui ージ M 我的 37 世余 15 0) OE: C 已是 川宇さ 2 The state of the s 11. 加斯延 CE: E 往" 06: t) ケスにも 183 1 11 DN ASS 1 1 5 いた。 使え 1= 1 彼們 963 他之 (1'5) 己に変 なしく 彼" FE 6 TE" 0) (1) 0) 批" 被 1110 [11] 6 連続に 門 4 [11] 100 是 47 斯里 門にない 座で を関し 10 1 11 [11] [ がは 715 131 [V] 1 -00 HIL S 11/2 1: 成ない 温光 3-W E - ; Au : 1817 人 他们的 12 U 3 うるに、 13 (7) E には、彼の るや かを作り、 10 1 UI 110 [7] T 別門を 14 111 , , , 11, 15 1 水なん 住を乞ひ 大地 介! 1 03 0) 100 るを見、是 門為 111 問 1115" MI. m5 1; **松**蕊若 Min I (JE ) 松人 [1] Ui AE" 历号

で天服 する で を作な くは に是る 一門がち る るを見、 即ち 尼に に彼れ 30 俱《 を見る 閉と 30 開公 0) 0) 一足に 陀花 を以る 已り 念力 時 閉と V ち已に を閉と づ 林 心を作す、云 るを見、 る お言れ 既 還つ 俱《 首、 如是 世尊、神通 30 1 て、尼倶陀 1 る T ち 外に 陀だ 彼か 至い 彼れ 已な し給ま 我は當 見 は、 b 樹。 0 38 h って、 彼か 已を 難な 閉と 1 ffin bs 15 彼か 優婆斯 2 5 陀 第二 依上 0 ち 那や 地力を以 彼に 門を閉 て、 二門開 5 30 樹。 に還か 0 已在 泇か 彼の 諸比 觀 林 b 葉せ に出現し給 身を隱っ 迦か 1 那な Uh 5 0) 0 王なる が可能 房門、 毗い 丘、 復元 て彼か 内5 去さ 3 0) 維与 己だに は、 房 3 ょ 時に 第三を閉 の大樹 婆 摩士 ~ 難院、 b 快樂自在の事を憶ひ、兼ねて、復、彼の釋孫陀利 て、 一蘇都 難だに し 復於 當さ 可が て坐ぎ 20 0 將書 専だだ に能 復 将汽 爾音 優う を歩 城 開心 1= す 0) 何處 ち足は 波跳 0 0 將非 < 0 開い < より 出。 我か W 時 世世 門為 0 で 3 1= に去さ T 質なん 波は 爾を 其を 38 n 72 非: h 0 難だんだ ば、 捉ら 多た 開い と欲い 0 n 0 0 0) 5 虚 陀 尼 身的 人の 0) 時 ~ け ば h 房門の 俱《 第四 空 T 3 L 78 せ 佛にとけ を見い 難院 ほんもつ 何に事 彼の 陀" 1= 3 カコ 欲 門開開 處し 置為 時も 5 す , 200 ず 門を を出い 0) 3 復志 彼の林 彼か 過か 尋っ 世世 0 便即 質が 7 ٤ 閉と 0) 63 Ti 開け 彼かれ 來至 カコ 門為 で、 時 吃 ち 1 は 中多 作生 を閉と 已なり、 と欲い 0 ち 事.? る に出 復共 . 其卷 其を 一し給 す を見み 彼か ~ 0 ち 已をは 300 門の一開一閉一 0) T 彼か 70 は 俱《 12 難だに 給ま る 称ら 還去 我作 h 50 0) 若も es, 雅 加办 E 何事 るを見る (原文)彼 是の如う T 恐智 L 北台 0) 將恐世尊不久來 利婆多な を憶 ( 報は 生さ 3 房等 遒 U) 房門 せ は 門光 若 諸比 20 を見て、 て言い るっと 開い

開

若 丘

閉、

當

能

5

く次し

第点

に

遂?

き、若し

是の

念的

の房は

万ちん

0)

け

を閉 復志

其の故

13

て、

出家因

五

+

て、

0)

行するを樂さず、意に、成を捨て本の家に廻らんと欲す。と、佛、此の事に因り、仍全此き

「魔体を雕れんと欲して巴に雕るるを得るら、株より出づるを得て遺体に入る。

汝一官伽羅、此の事を観じよ。縛より脱するを得て遺轉せらるる矣。るかのは、

11 て原陀を敦化し給ふも、難陀は頼は故のごとく昔日の五慈樂事、及び王位に任りて意に追へる樂を忘 に構心もて、我が自在法数の中に於て、諸苦を盡さんが爲めに、处行を助行すべしる世後、法を以 の時、世は、彼の雄陀の為めに、法句を説き已り、更に、復、動めて言ひ給はく、『長老難陀、次、 質は、復、智様陀利を憶念し、正法もて梵行を行するを樂ます、心 【七】 wine Partie 11 有情と深す。 宝生义

に、成を指てて、其の家宅に遺らんと欲す。 fif" の時、復、一大長者有り、世景を晴じて飲食を供及せんと欲す。時に、難院、次をもて守事に當

日子 る 1100 解の時、 1: 彼の時に於て即る是の念を作す、二分、世尊は己に他の清に是きて栄養に往き給ふ。我、今、 水を浦 11 T 常に家に湿るべしい。何の時、世は、預め難陀の此のは念を作すを知り、知り已りて便即 難陀、復、是の念を作す、『世尊は、今、聚落に入りて、彼の長者の尚食を受け給 1: しむべし。」 ひたまは く、『汝、今、雕陀、須らく必ず時を知り、寺地を潤積し、有らゆ 是の語を作し出りて、即二聚落に往き、其の請する所に赴き倫子。長老 i 100

見らり 彼か る衆信 て、更に る。 彼か カコ 5 O) 0) 漫覧 ず 往。 尼に 彼为 温か b 俱《 0) 0) 念を作 て還か 報清 陀 時、難陀、是の如き念を作す、『 老九 水澡盥器をし T 取と 林 掃 全り來り給 を須つ。 常を **b** に向か より、家に すらく、「 執持し、往 将て水の所に ふを得べし」と。是の念を作し 彼の時、 して、先づ は 向加 にん。我、今、亦、速に己が家に至るべし」。是の念を作し已りて、即ち、還、 我、今、先づ往きて彼の養穢 ひて去らん きて彼の房を掃 水に著けて滿 至り、悉く水を満れ 難陀、復、是の念を作すい と欲言 我、今、何ぞ地を掃き水を盛るを假ら たし き、其の一邊を掃く 己としり し盛るに、其 め、然る後、家に向ふべし」。 を掃ひ、 如此 地を掃くを且く止め、我、 所住 の満た 然る後、家に向はんしと。是の念を作 に、風來りて還吹き、 0) 房を顧い せる所の器、 見するに、多く 是の念を作し已りて、 ん 満ち已りて還、 如來は、今、久し 先づ當に有 土草が地 に満 5

長ち じ給き h T 者の 爾音 Z 0) 家、 に 時を T より 已に彼處尼俱 世尊、 20 隠没し Fit 爾芒 らて、 彼か 0 の請せる 時を T 難院、 現れは 院林 ず、尋っ 所きの 0) より、 造に世尊の 處に 長者 至り、 者のか 出 いで一念の頃に、尼俱陀樹林 田でて家 家心 身を存ん 來: 1= りて至い かに向款 任意 まし、人限に 13 して坐す。 5 10 h と欲す。既 とし に過す 給出 1-2 に是を見る る清淨の を見已り、即ち一大高峻の 0) 内言 に在れ 足りて、 天儿 り、彼の長老難陀 を以て、 即ちなは 別ご 難院 険がんがん 化りん 0 前 を観ん に在 T

す

0) 時 世尊、神通力を以 離 陀 出家 因 線品第五十七の て、彼の峻岸をして、 £ 地平なること掌の如くし給 る。爾 0 日午さ

より

0)

新汽 111 111/3 骨を見ら、内に信じて 0) 054 U 1 念を作す 作、民物工院 -一般をして其の 1 ていま ことが りの、陰風は、北京、北京、光湖 さく、一淡伽娑、へ投、 1-告けて言込格 され、一次、今、何ぞ孫陀利を見るを須 安語を成 さし はく、一次、今、此に任りて、 3 己に孫陀利し歩に言作して、家に辿るを別しせり。 3 勿れ。是の故に、我、今、 して、最も版照すべ ひん。其 きこと、結は側 何信 をか 彼出 の身は、是の如く、皮・ 成さんと気するで 1: 制 往かんしばすっ 如一是:

彼の 1151" を記 三部: . . . .

所の不計

Hi Mill

i b

3,

らずきに、

亦、足る

を知らず」。爾の

時、世倉、此

0

国

原宗

Ti M

2 An E

(

所院、我、今、略説せんに、一一の衆生、

結と共に和

同じ、田田

2

りとこれ

11

di. 1.5 18

auj: と欲言 しては HILL. るるを得るも、林より 脱する を得て 還林に入る。

が、比行を 供。 此。 理能を致じ 70 むよ。諸の一切の苦 12/ せよ、物は 法を説 () 脱する きて、致へ を減い を得て合 いせんと欲 7:5 復純 -5 ひ給はく せら 力; るるをご 為二 00 が放記 E から 自住成為 何 U 防禁 1/2 別院 、 世行 中に於て、始樂

di

du E 川流と為 Qi. 化 り、歌、彼の邊に至り、語言論説して、是より夜に を彼ると聞も、僧は故 のごとく 焼行を行いて 3 ためし 元るまで、 乃ち六郎 能、邪命諸四等の事 の諸比丘等 三人

日をはり 茅は草 見か 來 すっ h れ 學為 ~ 見らり を収と 20 つら L 3: 0 時を 我、汝と共に、 即な 恐いいます。 爾· んし 12 是の -て彼の長老難陀 0) 日子さ 彼か 共一の 念を作 爾音 の店に於て、魚鋪 世尊、彼の は、は、 0) 彼の 時 の行 0) し已りて、便即 功德 迦毗羅婆蘇都城に入らん 難院で、 世尊 で観知 に告げて、是の如 0) 業行を損 店内の茅草 彼の難陀 佛に白き いして、是の 0) 下に して言 ち ぜん と奥に 彼の長老難陀 の如言 在あ 剑 上专 3 0 は 我们 き念を作 一乗の き言 一に、一百頭 いく、「 迦が と欲すい。 應に、共 を作し給 世统 毗羅婆蘇都 に告げて、 L 見ら 給ま の臭爛い 0) 悪さ 難然 教の如く 3 ふご難だ の、 な る茅草 城 -彼かの せる死魚有 是の如う 此二 白を に入り、入り 陀心 して言は 0) 人等 を抽る にし 汝 き言を作 とといい、 ラル \$ は、 変りて、 りて、 つら く、「唯た り已りて b ん し給ま 既に執収 彼か 已をに、 此っの 3 漸なっ 0 8 元 草鋪 朋等な 質え 一賣魚店 是の語 魚館 彼かの 0 -したは 教言 1= 六群比 の一把の 置 のつ 為な 八群比丘 を作し るや、 け 如言 3 るを断れ 3 1= < 38 至が

3 院 0 教 卽意 長老難陀 洪 じて言い 方信 如言 地等 0) < 于で に放法 にしま を齅ぐ。 13 1 に告げて言ひ給 。 爾辛 0 5 世尊、不淨腥臭の氣有り」と。 研究の んし 0) 用字言 印字 即信 佛、後、 1 5 佛言 はく、「少時提 草を Dit 復 難然陀 把 b T 1= 古っ 住等 告げて言い け 住等 T 0 爾さ して、 ひ給 0) ひ給はく、『汝の手に何の氣 時書 逻注 はく 難だ、 地等 ~ に放な でなったないからない 彼の草 て」 子を提持 手を 難陀白して き懸げる して、 かい 言い 南 一時を經 る 0) 時書 長老

世世世

TZ

## をの第五十七

難陀出家因緣品第五十七の下

上がくしゃっ Hf. 『解は魚頭上に在りて、手を以て一把の茶を報収するに、 43 馬り、交往上往せば、少時を紀~ 85% 名間をして近く (M) (1) に老品院に告げたまはく、一是の 至らしむら、傾い て共に相随門すと関す、 時を対けて 如是 斯の事に因っての故に、例を成うていいるはく 是の如し、若し人、諸の思知成に提近して、其に 後に原業を以て相違習するが故に、其

其の人の手は同じく魚臭あるが如く、悪女に親近するも亦是の如しっ

即方員老师陀 制度 のき已ら、手 (3) M' 間刻一移の頃 に告げて、是の如き言を作 即ち帰の教に依って、彼の に此の香を持 に於て、香裏を提特し、然る後、地に放て、爾の時、長老雅陀、佛の是の如き山 た、一刻の間に於て、還、地上に放っ。爾の時、佛、長老難陀に告げ給 L 町上に於て、諸の香裏を収る。 は、時に告けた )給ふ、『難陀、汝、來りて此の瓜上の諸香裏の物を取れ . . . (

はく、「汝、今、常に自ら手を繋ぎて看るべし」。爾の時、難陀、俳の語を聞き已り

のいいでは、

得5 善が知り 識しき の手で 親近ん 爾芒 香が気が 時 って、恒常 陀 に告げ は、 世ずれ 微学がら に共に居っ 72 此二 無特 まなは の事に因 量等 7: く、一次など 3 1) -ば、隨順染智し、相親近する 佛は が故に、偈を説 難然陀 0 手で を験が に告げ給は (" きてい 何等等 < ひ給 . 0) 是の カラ 氣力 改に、必定して當に廣大の名聞を を作な 如言 5 1 是なの かっ -如し。若し人、 して言 はく、一 肝。

若し手に沈水香、及び藿香・麝香等を執 れる有りて、

3

~

0)

須臾 執い 持ち せば 香自ら染む。 善, 人に親附 するも 亦能 外にか b

く、「難陀、 顔さ る莫か T 0 大衆諸 時とき 世尊、迦 no 汝んち 比丘 何を以る 迎毗羅婆蘇 78 聚収 彼の六群比丘 T の故意 L 已をきり、 都是城 に。一若し、そ を 北に親近 即ち長老難 出で、本の住 立する莫れ れ人有り、い 陀公 に告げ 處し 彼等 に 至 、言ひ 是なの り給は すと共に 如言 S. き悪知 へに以て T 此二 EV ひ 0) 因終れ 親友 給き 識さ

せば、復、

彼と共に朋友と為

何り、或は

時を

に彼と與にて

互に相承事

て、彼等の一切

0

事じ

業

) 造る

順い

すん

一」(原 友、 或時 相親 彼等 是恶 知識者、 17] 近 (文)若 事業 與彼 即得 雖復 世間惡名流布。 H 其 但為惡人、共 机 15 承事 與彼 人、 親 近 順

と雖も、但、悪人 親友知 て、 提い 隨る かなが かか 順。 陀 を見 承人 出家因緣品 事 那。 85 に、共に相親近する 世 迦か と欲い 薬・優 第 五 -1-せば、當 を 波斯 t 動む 0 那 摩: 所多 に比び 詞が カラ 以人 压 俱《 為力 1= 舎利り 都ら 何加 に、即ち世間 150 弗は 北び 高田力: 丘大 孫陀 に悪名の流生 ・離波多等 目連・比丘 善汽 知 5 戦き に親な 大流 布 0) 迦葉 近 諸し するを得ん。 比 L て、 比に 压 記し 承 10 迦が 近かって 事记 施施延・比丘原 長老難陀、 親 善" ~ せ ば 工優樓頻螺 汝に、 未い だ利 岩。

- E -1. 行也で 7: 1 10年、交通 1117 省3 00) 活" -73 1 频: in it 0) 事 0 世"统 11. 内に を以て、 1.

1: 观》 近音 41-ば、現世に好名聞を得す

...

智し人質 理 JAK! 生活になる に近し、彼等 -1 12) をいら で、常家も亦阿 所, 0 行 (== 随意 鼻が Mil. 251 に開発 せんの

111-2 (7) 利" TE はいいかい ì と 1 2 未" 张 12 はなる (= 11: (1) 四つを 133 子を得り ~

现以 手飞 3160 孫於陀 411-4 0) 4017 別以 強な 72 15 利, 李红色 役は TE ! 0 0) 火" りて Fi. 住等 時音 11 んと欲 1. 然代 1 机代 世. な 0 Ji. 尼供 II. .}. C T を 他 ひ、 人改 -1-15 唯" 1/2" 小人 1.1/2 10 を出 樹湯林 W. 信<sup>6</sup> 75 (I) 11/2 え以下軸陀 () U) 1 1-時 (#): (): 彼っ 0 沙湾山中 報ぎを 世流 HI 能 山潭 7: 111. ( (二) を教示 神通 風かどう て毒 小教 彼 U 70 で治するが 力を以 きって 上之 老 治は成 し統領 を以ての 彼か 難な 160 小上難も、而 7 0) 陀 樂 共专 煩党 の心が せず。 の身 故意 如言 惱言 を知り 1 くすべし」。是の念を作し を破せん。我、今、須らく 梵行を捨っ \*\* 南村相野 るを隠没し、 2, 6 彼如 己たって、 0) T 忽然とし りて途記 新<sup>2</sup> 陀<sup>2</sup> h と欲い 是から 13 須らく方便を作し、喩へばいからぶを作し給ふご然も此 に即た 、領は王位自在の て香味 II.I 三旦り、彼の長老難陀 火を出 波! 山上に在 を指し 1: りて 出。の 

獺鉄有り、其の敷五百なり。火を被りて毛を焼き、皆悉く地に存りて、

に、彼の

III.

11、多

.

を見、 手で 火品 カン 0) 0) を以う 勝言 加泽 70 如三 座 き言え 0 と為 阿 减3 T を作な 是か 世 0) U) 川宇さ 0 すっ 0 身火火 倒る 如三 し給き 佛言 0 阿· で減っ 日子言 2 0) 長节 REAL PROPERTY. 我们 川宇を 世等 老難陀 -5 汝なの 个 70 難院陀 意 此等 已に、見た 1= 筒 告げ 0 云がん 途? 如言 0 1= 地能し 3 72 世館 0 階編後 を見る まは 汝気の b に向祭 -る 孫陀 や不やしつ 0) 9 傾の 73 -汝完 利り 彼か 題是 時な はよ 0) 今は 群公 意る 世館 何· 整面 内公 此 3:3 0) 1 時 ~ 0 - 2 (E) 5 此に - Ta -) 0 b 瞎獨 難意 默然として言 10 端殿 て、 定 亦 % 9 75 佛に 復 復法 る こと、 彼か 彼かの 自意 手で 0) は を以ら 長ちゃ て言を 群内ない ず 此: 老難 0 さく、 にたか 身人人 獨多 定 狭; b. を撲滅 4:0 世館 亦たた け これ て、是な 復志

を将領 長 師= 樹。 師言 1= 0) 5 たさ行う 難院 けき 现为 0) さい ili 日午さ 今日で Fi. 帝は釋 治さ 云か 世館、長 行なんじゃ 门? 間あ 3 何心 して言を 總 天气 に見る 0 U) 娱! 王公方 歌 して、 時 に る」。 女の 老難陀 に釋っ 往。 ال 彼か < 倡や 35 倒音 女言 0 佐樂 0 倡传 7 ==] 孫 0) 樹。 0) 樂 世館、 彼か 時 手臂を 能為 F. 樂 を作 73 0) 利 国家 1= 受く 包 世常 を好き 一大石有 に入い 作 寸 如吃 執持し、 0 る L 0 かっ を見い 川寺さ る T 彼 170 3 遊言 こ 0 0) ~ 67 其での b 戲 香が 時 で、 時 世世 す 名等 ME と為な に佛 你 国人 2 瞎"; 11 Ilix 復言 70 T 1 よ 80 市はいしゃ 名等 婆奴" 见的 猴 1) 是专 彼为 カン る 1) TP 身を没し、 0 老難陀 U) や不管 王台 T 以 印金艺 長节 fft. 000 老 1 反)摩維 ch 迦か Fi. 難 1-分院 Same O 彼如 孫於 告 厅中 陀 陀 能 0 難院 0) げて 1-利と相 伊小 利 きて三十三天 婇き (と言ふ。黄垣 告 迦动 3 . 女 しず 自然 分允陀 10 な T 是か 3. 此 端た -て言い 0 利園 過と . 較? IE E 是か 如三 将領や せば、 なう は き言ん 0 に行き たいたが 60 如是 1 3 ひ、彼か -17- 5 き言ん を作 ~ 5 b 百岁 3 亚 倍 し給言 30 0) 五点 波的 0 百智 如じ 為 如言 かず。 0 す ふ一次な 宮人祭 < 質り 0 給 かっ 住す 多た 3 乃言 羅5 0

(= 4:) Mi: 11. 17 994 Aha 121 17: J) 12:31 此 心会以 1/21 11.1、清浄の行を行と ا ياار T-1 1/15 (), ()) 11.5 0 U) S: 级。 /i.= [1] 袋! 女! 能 HE dil : 13 比" 0. 2. たり ない此の 我の法中に於て せし る 份流 所き 様女型と、 (/t= 85 W. 今江 歪 M's 楽せん 1 何 \* 二 U (限) 附出 12: 15 111--, 1.1. は、 共言 、姓行を行すべし、 此。 []]] 3 T ())(= 命終的 1 1,13 5 (1) 被抗 共に 一 13 18, 5 小方言 歌儿 という - ; 0 友! 1,0 り身を捨て、 15 彼為 μſ 相談 に似乎 办法 11 در 如心 118 12 及弘 -する カン ilij i 报品 0 相信 ざる 35 可だが、 (H) 01 未" を得べ 1412 0) 情に彼に 116 914 かい 115; せんと欲 0 の世に於こ、心、思か 16年 んっ 若し然。 0 14 A T-= (130 11 100 4 せんと 名。 九. 陀 4: 可し、今、智、 -0 1 IIII. () No. 11 ( ] . - · M: (1) せば、心に 61 千 An T (II): " () " (方) 八八百世 交口工、此 1= 12 100 E iii -11. 12 () ., " [.] 1 W . i Ux U) 陀 111: 15. //SI ji[; -[17] 15 0) 

3:11: 15 T 間 我!! 15 さく、 水地 103 時 報を許 1112 肝毒素 WAR PE 難陀、是の如き念を作す、『世尊は、先に、已に報を我に許し、未來世に於て、當に彼の五年、代、司、代、 45. 他は、我、今日より 'n (s と欲す Wit: Wil: 此<sup>a</sup> ふの我、今、實 . . 事を聞き 何らい 3 きして、歌音踊 / 1 1 1 E 15 0)17 世倉、復、長老順陀の門を執 未來の世に當 法中 に於て util ( 、飲喜して清浄の b 7 其:\* の 此一 起に生は、 らと言う、 比行を行じまつ 此。 自らかがふ 被 い三十三天 ri" 03 2 諸以殊 能。 100 1.1 大きり中 友生 世家、今、己 とルに、 佛是 で没し、 11%

行等 0) T 妖さ 女是 7 勇の 延うみやう 正なりた 共 進ん 7 T 浄るじゃう 相為 他た 他人と共 0 樂 梵んぎゃ する を得り をう 言談戲 行為 じっち ~ しとな 諸根に 笑 せ す 3 調で 心躁恐なっきふ 伏さ -此二 飲むん O) 3 食力 故る を節で すい . 心に 业中 陀 狡猾 初夜 此二 なく 0 後二 因於 夜中 7 緑ん 口台 1= 聖 にに続き 起お 26 言え T せず、精 誦じの 其を 0 身心 きゃう

じ、

70 别心

塞で

して、

最勝微

妙き

念为

をん

成や

就

すゆ

0

0)

U) EL

汝ななな 常治 とを 身心な 進ん て、 て、 根之 1= 爾和 漏る せず 逸い 0 行を 於て 懈け 求 先き 失ら 外か 浪等 30 0) 意: 定意 時を 漏 せ 3 8 0) • 後ち て、 すい 發起 復 b 時 逸い 8 難院、 終記 8 世 志意が 諸根 亦た 狡愚 本 方言 すい 12 ٤. 漏る 川し 正念す 迷惑せず。 心充満 す 展大 失な 始 若も 威な 多 しきい 養 具に **创** 閉と 根流 3 85 T 寸 を念 浪 無空 ち L す 8 心に東き < 說 東 せず 3 る きるある 無な 0 無な 亦 是か 方は < 1 身心に 爾芒 迷的 0) を観み 方言 0 可言. 空寂を , 長さらいう 如言 感 老 6 , 0) 諸る 時さ 或り 飲んじき 觀 すい < せ 3 なっ ず。 0 0 攝" 3 1= h 0) 今日も なに於て 難だ 是次 と欲う 樂がみし 云流 心 時 して 愛い 是か 失 13 0 何人 ぞ、 15 多 戲 觀。 如言 す 0) 諸根え 1 笑 , 3 如是 < 何答 3 今は 或ないは 厭たんそく 時を < 肝寺と 1 1 して视 威後 cy. T 因う 同行き 南たさ 諸 , を 亦た -品 漏 身心に 心心 知し 根調 師が 阿。 せ 意定 愁答 缺り 0)3 すい 6 1 3 3 時 を安定を を得 ず、 I.E.U 北門方 . 伏 なく、 まら 丘、 更多 L 愁惱 禪流無 恒沿 遺法 猛ったから 3 ず 上というはう 飲力 1-かっ あ 精進、 妙好が 黑さくあん 打馬 . b 食さ < -志が意い 定等な 狡からかっ کے 3 足" 之に当げ 無。 有あ 150 3 0 林福 爾音 正是 を知り 粉 記 る 方は < 充満 語 無なく を 0) 念んした 黒間に 心を 觀み 队台 b T 9 具的 h 不 言い 擂さ 5 初 3 あ 善ん て 欲 既 夜节 13 3 後夜、 安急の人 精勤 く、一長を 已 する 無な 3 0) 法是 < 正是 彼が 能なた や 念为 せん に於 , 神ん は 15 O) 同行の 定を 老難陀 不 自かっ すい すい 3 已自り T 腫っ 更多

恒

陀

出

家

因

緣

HI

第

Fi.

+

七

0

流: 姓行を 行いない 101 を行す Nf Fi: 2 助行す 7 AT . U) るで /型。 Ei W 防气 1 0 3 難院 する 7 みし、 3 75 1 一長老师! を根は 13 () 0 丽" 親友同 U () () 長老師 せん - in 6 老猫陀、汝が 1 FE 1-行 長老難陀の 13 0) 欲言 0 諸比 11 世等 丘等、 260 の所に於て、客 0) 佛兰 0 親友、 是 1= 彼" U) に於て梵行を行 知し 故意 2 諸比丘等は、爾より 難院を、 1 -- : 我们 17:3 世" 備力し、 たい -3.5 笑" 13 是: 2 12 貯水の 未 法 明55 來!! 已後、是の iliä に放け 101 = 11th 報を (= 於書 護り 天 求是 元百 0 松。 む 沈行を! -1 將引 に常に 2 2 U) か; 1: E 113 故意 11:11 ケンシ i, 事力 ( 顺上 ; = t = 15 h CK . 7 锅 法 li.s 1. 7-11 部門 Z (2) 7 . 41 1 (\_ -30 **於**從 1) 5七二

三路 - 1 0

金がは 尼口 加加 杨 Mit. 13 شار د 阳光 第二 赤や 0) と欲 [長老龍 115% 林次 きて .t して 100 设置 -111-1 彼 6 火" His 介: () to 阳 名 9 it: 乃言 1 ープリナ 3 異る無く 是の 佛での 身を没 ない 是 T 是 州流 1= 是: 難於 の諸の 阳 壬: 0) 0) THE して大地獄 と言い る 過分 0) 諸の 大光光 درد とにいい だ 歌卒等 -|別 ? -31 の王女の きて、 炎を 育 5 彼 0 1= 之に 出作 0) 時獄卒 0 問と 裏5 し、機 人の為な 自意 べ。是の 為に、 安に入り給 していい 問と す、威く、 7 て 然純純な の故に、 枕行を行する 言 13 朝言 3. ~ はく、 釜 難定 は一個 世常 3 是の釜を焼然すい 世等 を見給 に扱う 是の 能能 時に一銅釜 の為為 15 じて 唯為 大组织 足がたま 3 1= 1 佛の 统 斌 世尊見已 是で如う ひて 然法 13 「何人の為 红 , U) 洲 1 途言 き言 雅等 如言 13-F 13 りて 1 便ち < を作 13 にし 1 猛二火 0 2) 欲 ALL S に是の 彼" 後 すい。佛に似 -1 きかつ 11.1 U) 10 仙 10 がし、 問点、一次、 341 -らん」と 如三 710 定 , 1 - $M_{\rm s}$ 告任 [1]: DIT!

此常

禮。

行ると 梵流る 思治 於なて 0) 生や 3 臂节 に三十 カラ 長等 703 を執 を拾す 死 如言 心 同是 12 此 老難な 已是 求 苦 却ら 行 3 0) カコ 復志 語 1 しっそ T 多 聞き す T 1 23 b 已たり 7 陀念 盡っ 諸は 受5 h 18 < 行がり T 地等 親ん 0 き、 更意 V 開き . 我说 -獄 友 き日常 面常 1= ば 其卷 生 如水 枕行已に 今日 亦 已是 を見 等 地等 1 放為 0 る 昔かし 生き 獄 我常 迎 人公 b る 0) b す 復言 なら て、 111-2 T は を得え 為 T 0) 往 尊ん 0 如是 現代 . 内台 今亦 め 日后 に自ら神でんで 爾音 心にあ 來的 是於 立: すい 慚 に、 彼か t h • ち、 饱 3 0) 0) 6 此心 0 0 恐怖 三十三天 脱汽 報等 精力 恐怖 時 如言 恒。 0 を共き 所に 諸の E 進 常的 共产 如言 18 得太 長ち 通 収と , 作言 を生 更多 0) 1= 0 3 老難な 然は 羅与 已本 晦は 身み 猛な -た 6 20 獄こ 海漢果 證す じる b 1= から . び 老 女 h 0) 卒る 辨公 即語 隠没 上。 陀 3 T b 0) 言 果公 0 欲馬 30 C る \_\_\_ 舉: より 爾· きなしょう 8-佛にとけ を得、 厭為 T 凡地 佛 身ん せ 報等 給き 0) 33 难? る 0)17 70 0) ひ 時言 ふは、 门意 善男子 を生き 用的 **隆落** 是の 後= 客さ 還か T 毛り . , 諸漏 して 有5 竪 作台 h 小 若的 佛出 正言 ち、 U 人に て尼 然か 3 如言 3° 已なり 是か 1 長老難陀 3 变5 5 < 五元 1 5 自らか 後的 と作な 17 115 其でのしゃ 是か 0 俱 h 百 五元 ず 如言 陀 T ( 0) 0 百言 . 悼はみ 林光 天楽 信有 後的 3 始問 欲は 如是 す 0 0) 羅ら を得な て、 き念 如是 0) 8 15 す 諸は に告 言 漢果かんくわ T 重が 此二 -奴さい b 天 , 往》 T 自み 笑点 b 爾音 30 處 女上 を げ 探い 拾家 我等已 作 きて 35 • 5 30 は T 15 0) 0 給ま 為 女员 悔 證よう 口台 來 n 出" 時も す 為た す、 は U) , 佛ぶっ 出版 生中 1= T め 03 為た < 自らか する T , 給ま 世等な 所は 家け 回か , 今は 1= 我品 75 空 知し 1= 30 但 せ 心にあ b 唱き ٥ 梵行を 至い 開於 300 3 100 即なな 世世世 爾音 0 b ^ 處と 礼 解げ 今日 尊ん て言い 無是 30 但是 0) 多 是の 脱" 佛芸 求是 0) 潮 時き 次し 0) を得た 往ちにち 難陀、 老難陀 我能 第点 足 13 清 8 調 ぜば、 故意 1 0 戲弄 淨。 をち 1 Da 0)3 此言 頂 獨 0

己多

0)

1=

世

陀片

後ち

....

1

1)

- 1-.

0

0)

12

-17-

i)

· ,

1= this: [!]. 114 115 於 E. に得合 1100 . . 是 打工 

を水り 12 U) (1) 3 200 制作 此" 115 世第 · ... 35 (1) (1) 亦 H.F. 70 4117 50 it:" 状に 唱: < [ 图 ] 世 11. 1= 1/2 U . んを思る。 即是 て、一長老畑 0 lia U) 第13 第13 师 初出 4117 1121 MEX 11 0 谈 神 が応比丘、是なり。 0 FE (<sup>1</sup>) File -3 The s 此四 H W. 01 111 × 丘 是i W.L [ii] . 144. L111 .fr: L J JE) 此。 Wind. IE TAS 1月2 () 11 级法 阳 八 是言な 100 L: 红! は、彼 限等 游 110 ò を以り 1 () 若し人有 -0 馆; . 3 1) 11: 0 大に 上が - 1-T Q. T 11 Ti: 75 () 比行を行 -1 岩な 1 等 U) 清天压 1: し、人有 岩し、人有 人は、 ANA Allq 战 , 3 加一 () 未だ難陀 に、一切: 农! 1 1 35 70 3 t 江、 知し U) 好言 百言 推 -5.5 是批准 -男子と言 ٤, 111 切、探点 於法 -1-10 () -----Ji: 2: 1,00 () 01 唱 U, 江 丘、亦其 in the 温。 小河 : [] : 0 विंगु 1. 13.20 00 ill. 爾\* 此 4 一六通至初分 為一 1 1 t . ... 2 75 相社 11. 1/2 UI 11 Ic. 陀 高加加 10 iliz. 111 、比行を行せの がにして 此 0) FE Hi i 9.11 難行 11 間に 人なな 长。 世行、是: lī: 13 (1) 1: 11.5 1116 此丘、即ち 43, 1 未注源 10 是記 () THE THE 12 W 15 14 13 . , H: 岩 做 -14 0) 中で行為 NL: 6 -0 伽 , 1 \$4: 1010 15、此 岩' 0,: 10 2 3 所に於て、 ا انتا 北: 1 身片 W. 4. 0) 30 L L: 念を 10. 3 先" 人. 也: Mil 13 肝学等 が、外陀 割] 定" 36 DE! 1.1 1) 我能 15 相位 1 比「 T 4 政大艺 似立 115 とに .fr. 1991 () 彼,等 400 11 11. . - . . 16 ō JE. 45 15 0) 生态 復清 告げ Mf . 17 الله

75 h 0 し、 八解 脱さ に定を得 12 る を言 一はは 亦是 難だ 比》 丘、 < 是記 な h وع

世常 机 諸根 是: 78 資料 調伏 多 0 彼" 語言 調 日午を に豐足 0 せ 0) 伏 長老 作な 世常人 る 步 最第一の そく る 已るや、 難陀比 は、 此世 近上僧 其の人の 難だに 者もの 丘 比以 13 は 1= < 告 丘 彼等諸比 身體 難だがい 往らいさく を最も第一 げ T の時 0 是かく Ir. 端んじゃう 0) 6 即ち共 と為す」 如言 何気の き言ん 惠心 善有 を作な 0) 10 人なり」 20 < b , T 時に、 給は 世尊、 かっ £. 0 とは云ひたまふし。 彼か 諸地 今日、復、 の善根 兵 諸し に因 比也 佛に 丘、 記して b 問ひ 我がが T 1 て言い 、「我が 一聲聞弟子 の は 甚大に < が聲聞弟子 ・、一是の 0 0) 内に於て、 富貴 如言

依 所と 世間に 比び 毗婆尸多 b 丘 於い 解 7 無法と土土 我から 住等 7 し給は 多陀竭多 彼に一城有 3, ひ 1: 調 0 もろもろ 御 。阿羅呵·三藐三佛陀·如恋 往昔九十一劫に、 0 な夫。天人師 比丘六千人有 b T 槃徒と 佛言 摩低 時に一佛 世世 h . と名な 世尊と名く。 < 供に皆阿 來・應供 づく 打多 0 1 で彼か 時 羅 0 T 正遍知 漢が 1= 0 0 か , 世界が 世 に出現 5 彼か ・明行足・ 0 0) 0) 時に、 佛诗 王为 0) 彼, 居二 一ちまたう ·善新 まひ 住 0) 域な する か 1=

0)

多

佛門

比丘

上に告げ

て言ひ

給ま

は

<

、一次、諸路

0)

1= 生

【二】 Vipasyī Tathāgata, Ar-ハット サムモヤク サンボーディ タ hat, Yamyak-sambodhi. Ta-

h 主を営造 名は て樂頭 房時 舍 の具、 佛がるない と日 乏少す U Si 僧言 0 彼" を のの佛 請い 3 所とかったる C かる 7 し 及なび 洗浴供 比。 和 · 供養す。 丘 0 僧言 時を を供養 樂頭 洪 摩 の婆羅門種 手低い 尊重恭敬す。 城内に、一種 姓のう の童子、諸い 0 所謂。 姓や の婆羅 此丘 衣が [11] 0 队的 ひ) 温室をんしつ J . 飲食 1) (彼り) b 出 交ぎ づ 0) 童子、 るや、 びる

出家因

緣

HI 第五

--

t

0

下

19-... 3 能 13 W. - 1 大品 心 1711 1= (1) MI, 1 4.1 旦, 100 to , 1 Mil 100 うた見い , 我; 0 4:1 11 113 , '''. || 11 1 . 1: [](c) 11. 01 1411 WIT. 3 15 7. iii: -Mr. 11 加 000 15 1 BW : MAG 1,1 00

13 作。 领点 1 0 1 in (1) 有り 我们 彼 10 7 後時 16: 質は 11 何: ゆる FIT .. 告さ 1 解冷 41. 1= 1 定时, 淡溪 他 12 して、悉く 合 13 跳" 利 是(の) (i) 0 亦子。 111/2 0 0) 我是 表言 為二 FIL 加克 0 (H) -方い · j. 3 300 來心 命等 比近 , 金" . に、 が世に、恒常 證 知 檢校 他伽多 付き (1)= [14] 7 び 精 巻して、 後、恒元 時に時 ATT: する Mr. S 0 (1) 智力 [[[]] \*. 72 計りや E に是る 大大 に天上 得 57.5 作 Hul 3. Tro 収 0 彼か 彼 。三流 11:13 6 如言 1=5 0 0) T THE UT き世世 塔を造 泉の 注 生 T'EV 三佛公 に作る 知ら 為二 礼 質に値遇し 身に似っ 漸泛 1 85 FE : 政治 2 15 (j.) こと英 塔爾 はい 信備が 1= 皆為 人に 3 般温馨に入 Te ~ 成 h 10 就是 造了 け 1= , T CE\* 生: -7-1 3 まつり れ 生 所言 肾. 75 住場と り給え 後の 得為 18 -造 12 0 世世也 S. 彼 金元 一生に於て、一大富長者 b 20 已なり 1 所出 共一の 題を道生 琉璃" 說等 T 上樂頭 に入 心に是 11:13 PALL IS 6 型り さら 願品 0) b 0) 13 MAS h 111-5 < 7,3h 用序言

供 14 est: 1: 1: UI 明字: 供与 粉 增行 前 ·J. TE. 1 11. -川: 0 0) 1 - 6 大丈夫 形を 15, 恒に一時支佛 316 U 413 -を具 , 50 少 足 有あ 7 4 70 b b 0 所言 0 丽元. 為: 無言 L 2 T 1= 門の師に 彼二 と作な 0 重 · F-1) . 1 数 hin 1= 數二 家小 1796 316 10 至: 182 以 3 T 0 彼 . 彼: 居作品 支色 局等 支佛 佛言

1=

T

る

b

11. U Fil. . U 14. 过 1 IIL ! 3 :11: ti ---0 住等 如告法 -111-11 10 1 に関し、 . 然る 後的 18 牧取 温紫 L し給き 北を起 C Mit 0) 明李素 供言 , 長节 者 75 時支佛 泥 作 をおていて 0) 命心 終温 何5言 後記 不该 を見っ

を以ら ちは 0) 類it III b は の一佛有 塔. 其を して 梨 復志 永なか 0) 琉 高から 住等 璃, 願語 三十大 波羅の 峻しの 111-6 彼か 志 b ね は してして 及知 \* 失ら 0) T < 雅奈図 10元 長ち 世上 せず 洪 U. はん U 35 者で 文夫がなるが E 0 赤 滅為 , 出品 一山山 真珠 我们 生生世世 現るだん 生 拾り 0 1= りかられるやうじ る。 度と 相等 淦n 未ない . ししとりて 給ま 珊点 旬ん 有あ h 彼" に至紫 瑚 世世 b に、 莊嚴す 瑪の 0 0 10 1= 名けて、 て、 時 5 **过**( , 瑙等 恒n 後。 足意 悪な 75 東西 王方あ 後、 道 る 是次 h 吉利 てがん に産べ を 0 のごと の総廣、 更高に 以 迦, b 其卷 東多 jie すい 吉利戸 せ き降い 0 合か E 3 ず、 0) 實塔 他 校点 は、 無な 大きとせ 伽" 各生山 亦 ر د دود 7 んといふら の外に、更に魔 多二 純い 1 命 らは King & 悪なだろ 諸種 願。 3 に値が ら七寶を以 旬ん 維。 は CHE 細 に生い 此 5 刑と名は 種し 河できた 7 為た は 0) 0) です。 資味の 如言 -8 彼, きたな 我が 乾命 T 15 け 填水 0) 銘がいる 以為 0 0) を以ら 世世世 恒ね 少、端正言 為た 佛公 仙等 瓔? て彼か を作っ 阳光 に人天に生 8 て、 所出 と異い 1= ٤ を懸か の子 説さ 塔爾 9. 63 重か 0) 2 有力 語る 法是 ね 名な 0 3 73 3: 為な を T 然かる 無空 是 け 作? 北 1 共 3 久《 T < 間主 3 0) カン 0) 0 造っしゃ • 願以 か £3 九 爾音 所言 見 已在 70h h を獲 流 0 婆婆 謂る 發き 多 ho 6 b 時を 者へ てり 9 金元 元 1= 歌 加力 世せ

言

爾の時といった 時を 相 ٤ 古あり 13 3 FL 王所生

05

大龙

王的

願語

は

<

は

聴ちたう

1/2

亚/

北 .

to

30

1

王

之れに

42

しず

T

は

<

汝等

任是

隋る

我的

今は

1

を

す

-0

爾を

0

時

彼か

0)

七子

各のおのい

資を以

其の一蓋を造

h

-

共

0)

塔:

工上を覆

0

或は金蓋

聴る

他が

多 t:

मा क

羅。

in ).

さんなやくさんぶつ

陀だ

含品

利治

本はできる

1:

各名ない

、一大年

态

を添ぶ

施世

L

13.5

T

世

0)

塔 3

Te

覆は

は

h

と欲す

0

0)

0

七子、

王克

1=

白を

ていい

は

0

善

60

哉な

1

大いから

.

告ま

1=

1.

我能等

10

迦か

知し

共\*

所言 17.5 T 塔上を復 光 13 たっ 灵验 Mil 4 11 13 , 心に是 1 13 1 我,知道, 原語を 成品 现的 爱 して、永く忘失せず、 THIS 1 1 Mill !-14:11 13 を造さ ( 11 3 U 我是 11:" 生生 0) 楽は世に、 11-世。 U) N. Ti. 思道に に是の \_\_\_\_\_\_ 院 Mi--F." 3 · L. 引き 所生 佛 11; 5. に値ひ 企 處に、

心 心に是の 持を 7,0 16: 0) (1) (1) 政党 Ii. 起 此: 7-115 Wi My. b 13 活利け 順公 0 カラ 大丈夫 後二 元、 设定 侧片 滑な かん FER 0 を続 供: 他 11:0 F 能" 此 信章 金色の F.5 企 造塔 佛及び此 11:2 压 -11 UI (1) 92 450 和影 0 丘等 -5 の清浄無垢 供養せ 途治 汝為等。 共命 -MI ! 如言 有" きけい (1) 13 1-12 b 子 L 丘付に、温室 3 告 る立まで 具. 120 若し を得べ から 此言 17 ho 及記 香湯 12 3 役が 我是 び石 異見を作す 11 17. 0 h を疑い 亦言 彼" UI は ことを 灰を 迎菜多 水瓜 W! 沙山 の長者の、一形、 -5, 20 に似った **州市** 陀" - 4. 0) 3 以上で 12, 洗: 13 汝言 寒れ int's 他 此。 立) (h))\*\* 乓 此 9 を供 3 沿北丘 درر 6 和 種 张. 1, ソ) To to 辟支の 阿为 得为 走了 此点 んしつ 1 ٤, 礼 10 2 し、心に是 汝等此 湖色, ・推飾し、 亦、禅陀比 彼か け なり 此 苦し 調力。 如言 0) 10 = 1 如言 RE. 4 5 いは、心に、他 丘、異見を作 汝諸此丘、 とて 支修 30 端正意 及這 仙人は、溢しこ の順を發し、 、毗婆尸 を供表 びばる 丘 1 1 1 これ FE-0, .;:-0) 彼かの 後に 瓔珞 すりに 1; 写 ~ 多他" ( )( )( ) 1) 33 域 诚! ちて、彼の 1= 16 Mia 11. 11: () 1 11/2 = 11. 13 企 亡、彼、 ال ال 75 1 10:10 Jily " 1: 11 11 阿斯羅 13 0 服氏の 自治 を造作 是 塔: 内言 lit 心意 がはなったか 我们 15 0, 1 合物 別は E 供答 於て、婆 他是 打物 5 無言 彼如 150 世" 18 12 h 5 以 II:

- \

-

ė,

0)

毗婆尸 心に是 今等此 生 往背告 0 < 泇 飾以 3 具 願 薬は 3 カジ D 供養 足を 彼か 70h 如言 名1: 1= る 加引 -0) 佛ぎ 并答 毗婆尸 起智 勿な して **新** 0) 0) 他た 願語 1 Vt 如 加沙 多た 6 願公 喜る 出中世 1200 す は 3 h 何ん 0 光· 瓔珞 ん 1 から Da 心他が かん 3:5 Lo 5 缺減 彼か 故や 佛っ 9 發き क्रिक 可べ 0) 12 語ない 又生 1 に ٤ を以 所 願為 0) 多 羅 復 業 有動 有 我" 及起 は 82 前了。 10 प्रापृ के 報為 、辟支佛 今は 身み < 彼如 -T 3 0) 25 ・三就 < 羅 法是 -願品 に三十つ 0 比で は 0) 0) 場だんじ 來5 司办, 之れを 教力 因光 業 3 13 世世 E ・三藐三佛 無な 我和 1= 総なれ 報等 < 三台 質な 15 僧す 1=5 力是 13 値あ 1= 佛会 非や 护 6 0) 大丈夫 0 來為 願品 藉: 松村 1= 供〈 E. 陀是 觀る 許と Alt A 藉 彼如 我能 養等 35 11 6 0) 3 得為 < T 滅さ 是かく 3 0) 阳阳 者為 心に 用字さ 來 は から -度と 於為 0 0) 厭り 0) 常治 に於て 即にある 故意 合かっ 質ん 111-4 相等 如三 0) 造 < 後ち 我能 是 T 76 有す 37 0) 塔 無な 惡道。 所以 滅ら 清しゃ 為な 1) 0) 0) 3 今 間會 . 舎利り 度と 海色 願為 我や 11:0 0 1= 時等 金色色 復言 温を から 30 0) 具个 78h 0) 0)5 0) 釋記 處に、 塔な 後ち 香 邊分 已な 如言 内克 足言 作品な 幸し 校校經 U) 心原 3 に生き 1= L 潔さ b 30 18 少的 於で 世等に 作? 0)0 7 D 含治 细色也 作? TP 速に 家い を起き 減が 身的 -利り 垢く 礼 9 h 成じっ 紀言 1 す 塔: 1= 8 ず 0) 願: 生 出设 或る -純 TE 其為 3 如豆 8 13 家门 證解が 金色と 金もて はい 3 無な 起た 法是 恒温 1 82 辟空 < 此記 うか て、 得大 る かいり 1= 0) 支信 は、 人天道の 78 す ま 洗洗 h 1= ٤, 及が 泥ない 得太 13 差が、 ب پ 3 5 浴さ 勝く に於 我们 な 72 の大丈夫 んともの 3 < 18 10 \$2 得太 b 作? 此二 具 以 13 0 18 72 來! て 足る 0 以 中方 b 0 此 か 3 111-4 我和 戒い 仙光 T 1= 0 者。 復志 に、是な 彼" 以為 20 治ち 比也 を得れ 生 人人 因上 0 1 7 0) 丽音 來記 相有 3 0 丘 6 値過い 業緣 四上 共 彼か 世世世 T 0 如言 0) 0 0) 到此 0 石灰 時景 我能 復言 清や 如言 是: U) (= け 9 -9 3 E.3 1= B < 淨言 h 0) 以為 彼か 3 心に 帯 多 皆悉と 復 悪なな Lo y & 無力 願的 78 覆は b 0 正っろ T 垢な toh 0) 得太 是 7 ひ、 殿に 發き な

洲儿 国評佛本行集 Ti: に告ぐ、「若し、我が聲聞弟子に於て、諸根を調伏せる、第一なるは、智陀比丘、即ち

其の人なり」と。

て、今、信仰の家に生るるを得、身に金色有り、三十の大丈夫の相を具足し、現に出家するを得、具 次、諸比丘、汝等、頭よく知る べし。緑陀比丘は、昔日、是の如き善根を遺作し、彼の善根 たり、一若し、我が停間弟子の、諸根

世人を行い、三世界を得、 復長記 して、足の如き言を作すを得

を以伏せる最初したるを知らんと欲せば、所謂、 難陀比丘これなり」として

12 111-

亚: 龙 白を 1 爾を il 給言 0 我等は、 亦 遊 提婆達 . 是 63 世質な の語 須らく 多1: 0) を作な 父母、我、 所に於て、 程や 和於 提婆達多 した。 電童子と るや、父母即ち は、諸 今、發心し、 拾家出家す に依な 0) 9 五元 提婆達多 百? り提婆達多 將に佛の ~3 0 しる 釋童子 はい 是 等的 程や 逃入 0) 彼法 童 念九 0) 1= 拾り を作な 子言 拾ら 我的 1= "衣" 告づげ 出版 1 出: 依上 家け 日をは 家 ていい する 13 せ 5 て、 1. h 1 を見る とはい は 父母も < 20 -す 0 心に是 0) 我等、 既 原加 邊人 1= は 15 是な < 至!: 0) 今 り、是の 念を は、 如是 是の 我に許 < 1: 思惟る 如言 礼 き言ん を を

汝の意樂に隨ひ、當に是の事を作すべし」。

有多 15 酮音 田小 h 10 0) 邊に 時 h 提婆達多童子、 欲は 任あ b 世 T 3 見る 1= 20 . 城門の 0 共主 身心に OA 0) 彼為 頰! 上妙無價 1= 於 見 已是 b T 釣ぎ 0) 衣木 -0 服式 此二 為 ip 0 85 著し 電 1= 排办 子 し、最勝の 18 17 記 5 寸 礼 . 衣裳破り 象 规》 (= す 乗の 3 烈れつ 6 所の事 1 す 迦か 0 彼が 毗羅 0) 必ず 婆蘇 時き 音き 都城よ 一解があげ 1= 成 相等 3 大荒 h 婆羅 3" 城。 3 門台 外音 ~.

し」と。

T 爾= 佛 0) 0) 提訊 日子さ 婆達 日本 造子提 して 多た 0) 渡達 前後 多花 の事業 唯 1 即なった 8 を視ら 願 城る 13 じて 13 < 出 13 0 To 8 其の心行を知り 己な 世常 5 T . 我が 佛の を放っ 所的 して出 視じ己り 向多 家力 せ て、即ち提婆達多に 佛言 8 足言 給: 73 頂禮。 して、 例? 0) 時 却ら 告げて 世等 シュモ て一面 正念も 是 0

提明

迦等

因緣品第

五

干八

0)

己 (En 111: 12 13 7) 2 如豆 P ... 1 5 2 3 道等 () ()= " - 5--[ 他们 る英 .\_\_0 L Sint Pila 行言 世世 吧者合利此 はありる 提送 えず T b 何· 11:12 1 L 0.10 1 违方 U, 3 20 制造 则だ. 質力 价 教を 0 15 2 3 是な 明美 但為 於江 100 汝 U) ないいちて 如三 提婆達多、 電子 加豆 汝に利益無 告さ 111 是您 我信 に家に在 1 至: 合: に出場 是谈進多、 念人 汝は、必ず 10 7 E. 以 るが Ò 光に佛 3 已能 -合"利" しかで、 を則に 川て布 温力 () 议。 的 h -[ 御言の 训造 进门 八 給 U • 新· 洪洋 今為 に派 途? 1= 加。 應當 5 (1) 11 ing t 至: - \ 1-3. 浙i-長老合 を被し : : il る、「是の如し、吧者」 施を行じ、諸い るに、 即為 爾· 3 阿· ill. 是 S. 0 松宗 () 01 U) 不是 時音 利弗 我们 功 日: ]].j= \; 加言 彼 1111 長老含利 Ö -が提品 11 長老台山中りほう 事を作 -を作 · je. は 提婆達多。 1 1 遊送多 功信 似 岩の 70 -6733×11 那馬 提婆 1 120 を作な に告げて、 彼を放し 世统 英 是での 变造多 我" 理は者に 14. 1 111: 15 如き念を作 し。 扱品に 法 il. 1)|54 0 但任 世" 祖: で川川 30 1-U) 是教 に於て、 岩り 巡7 1: の如う はなる りて、 1.5 家门 The state of the s 11 部 き言 す 12 3 高。 ひ J( ' 1 礼 1 11 print etc 沙 を作な 是 , 21 世代 II, 我りの 0 完: 何点 10 KII -11= 111 10 \*\*\*\*\* 作 抗 3 して 41 13 児: に 提送 7 T 1 17 () . .

13.5 老大 川地 面沿 時 10 道等子 連点 住等 提婆 途に、復、彼の提婆達を 之に白ま 達 していは , 舎利 利弗に發遣 8 了大目犍連、 多に告げて、 6 21. 復言 唯語 是の如き言を作す、 長老目 MI 12 ( 进品 13 連為 は治治 0,10 12 、提婆達多、汝、介で、 投記に 品. 出流家。 を実 () E. () .... () 近点と、いい 先に、 0)

0)

0

-5

1:

佛はのけ す 1= 2 應當 老 於い ~ 大5 し 長ち T 邊公 目は独 に是 拾ら 何答 老言 須さ 添け 到 大な 至い 連んれん 出品 らか 0) \$2 如是 家山 ボい 捷 12 有あ 亦 我が 連れ دم 9 , 不少 3 b 英人、 を作な 復志 法的 事? 9 : 0 かっ 40 彼か 5 で、 提婆 於て出 但等 0) 提婆是 提婆達多 復志 書き 多た 一達多だった 家 す 0) . 報 提婆達多に 法型の 1= ~ 復志 じて 報等 カン じて、 如言 6 之に報 -3. < 13 0 告げ 家い 是か 岩ら かに 0 T て、 如言 在多 理は 11 出場家け りて き言を作す、 13 是か < 修り 0 我加 -1 -如是 12 道方 111-12 30, き言ん 質力 汝に於いた 財活を 35 世世 我能 作な 尊礼 以台 す 音丘か 0) , 教心 6 佛の 益や 無な 布 給は 世世世 0)^ 施世 如言 尊ん 邊人 < 6 は ø くい がいるよう にし、 لح ا 至於 汝なな 0) 12 汝たな 功代 1= 汝なな 爾の 徳さ 三石か 日日た を作な 6 時智 糸はま 時 此言

-3.

0

3

11.

す

~

長等 T 波は 爾音 t - 5 波は 多た 那 0) 優5 前事 腐焦り 佛に 0 提品 肝学 0) 17 出山 波性 波片 湯ん 訓が 提婆達多 所管 葉さ 3; 強性り 1= 0 家 波片 至い 如三 To 0 是さ 請し 多た 邊心 往ら る に、悉く 到 乞 0) 0) 足さ 至: 次に、 すっ 0 加三 -既言 0 き言 70 b 1 然し 頂語 15 B. 次等に、 皆許る 50 復茫 目も 78 禮 Ch 連九 提婆達多 其を 迦が病だ 3 1= 7 復花 却られ 出品 0 n 長老優波 す 延九 家品 汝 長老 T 0 を許 0) 既言 邊人 -- 5 佛はのけ 報 優う 1 而流 3 1= じて 離り 波斯 許る 記れた 1n 邊に す 波片 住等 3 5 Fi 1 多 那二 ナナ n 至; 12 復為 0 すい 次言 0 るや、 < 復志 爾音 L 邊 8 長老大 に正常 T 6 0) 之礼に 我的 時 -復 汝に何事を 力言 () 先にも 提婆達 に、 問 0 偃3 迦が 進る 0 及北 葉 乃ち、 で、己に て言 類似の CK 0) 多方: 0 螺迦 所: かっ 一程種 にる は 摩: 電圧が たたた 佛言 長老優 < 副立. 薬 言とい 1) , 童子、 俱《 1) 0) 給は 和な 邊人 提為 ~ 至治 波は 羅 乃告 1= 遊婆達多 る まし 復 離り 至し 至光 0 b 波多 邊人 , 1) 提談 -優5 略記せ 8 爾さ 波性 摩 次言 0) 汝なな 産だっ 邊ん せ 0) 時言 波は h 孫だ 應 多1: 語向 陀 1= 0)

如言

如是法法 出品 家品 せんも、 1: 汝に於て盆無し」とこ

修道し、明を以 -明な。我に近 て布施 し、諸の功徳を作すべし。須らく我が法中に於て出家すべからするし () () () () () ひて、一汝、此に於て、拾家出家する莫く、但、當 (家) (家) (你) 1

## 婆提剛迦等因緣品第五十八の中

事.; 彼か 軛に b 0) 15 念を作 提婆達多 T T 酮; 爾言 78 0) 是於 提婆達多に話 浄心有ること無なったのある 作な 0) 父母: 家內 す 出。 肝学 0) 家は 如言 1. 長老優波 き言を作 L 18 0) 是の如言 唯意 放為 邊人 記れる 我も、今日、亦、須らく家 に 至 3 3 爾を ば、こ 願s 0 b 難" の時、提婆達多、所至 て、 時に、阿難釋種童子、初めて五百 いす、「世館 力 く次第 10 波多、是の < 是なの 所名以 は n 我が して れに、處處 我を放った 如き言を作 は何にの世の の教の 不善流 思惟 ひてい 4 に、 如ご 75 を作す、「世尊ん く、汝、必ず、應當に是の如き事 出るなけ 大德上座諸比 す、『世尊、既に此 13 の處、皆許 かを拾す く、「我、今、意に、家 の家に在して菩薩 是常 1 て、佛の の如く h 0 3 3 今、既に彼 丘の 10 念じ已り、 ざれ の釋童子等の、悉く出家を得 邊に至 師もの 所に 0) ば、還、白象に乗り、迦毗羅 如き語 たりし時、 時、阿難なん 上りて出家 至北 の人の出 弥い を捨て、往 る。而も諸大 打多 で 90 かを求む で 其その で作すべ 家を 汝然 即なな 阿斯多 きて佛の邊 る所と ~ 必かなら 難な 德 外の母は しる し給ま 彼の提婆達多 Lo 100 座比 ti 母监 是かく はず。 應当 3 既に、 の如こと を見る 婆蘇 丘 5, 至 に是かく b < 亦造 即ち是 城しい 書 念なじ に告げ 0) 0 0 出るのけ に向か 如言 邊人 日な 3

迦等因緣品第五十八の

M 100 III. 1 318 01) 松 15 M 1: į 1 TV. il;' di に対す 415" 113." Í.. NE. 73 心行ることに、 () () () () () () したい 11 11 心 淨心 心 4 於w 1. > ANL 15/12-2 に己が子阿婕 - lii: .00 E . 18 が、してない。

を受く (C 初): 如三 せん 1115 i. 師や 0 把收益多 欲する 1110 今: 3 3 10 1 12 23) 知らず、 得' 提修工艺、他人 With I -5-300 1 110 P 25 11165 10 父母、随一行て脱れ 何一 中心何以此, 以上 我一种 の事業を作して 所の時、釋子提度近多 提婆全多、阿二 足で U). it' Au I 1311 × 3 37 DIN T -1. を作す、一後の か、父母をして、我を放して出家すっを得、 るや不 あ帰に至 阿が、意に、拾家の 多、阿多 0. 刊れ T 阿加州 17 12 -0 Mr. 限じていた。一批表面と、 1112 とは、常さ供助 以下、成心、野、野、 如言 はく、「後、後に、おし、を仰の、後 せん 我, 、 と 、 く く く く 11000 他 し、然本 A.C. JE" 10 にいいない NE. Ti TU' E NF

-: 114" にし、「今、此の最を以て汝に fi. dp: 11,1 [44] 10.3 0 家に作 IV 是の 11;= 0) V: 401 11 1. 11. 11. 11. 11. E' きなを作す、「我が 作目 00 31) 付欄して、我が 沒利沙设 知识 14 11 父母は、決し 此 を収 71.3 11.3 ら、私に往き、北北が 食前と為する我、 5. 波利沙坎 て我に給家出家 を勝て、以 若し、食を別 MI. を計画さ l: E: 3 P. の一地にならば、必 Au 19 mi 41-10 11 00 12" 3:7 る。作し己 <u>ځ</u>. 张. W. Wr.

1.

73-

城やうお 家 カジ 0 ~釋種 爾音 る 居を 家い 慮し 世 b 0) と歌落に て、 0 にいたが 如言 に至れ 此三 0) 3 0 はこ 時為 電道とうじ , 時音 き言 所之 錢 3 香 -至少 に、彼か 是次 の諸人、数、 h h 到常 を 我、今、 n を作な 至り 阿難なん 0 1 5 以 0 0) h 誰なれ 提婆達多、 て調い b, 無な語 寂静に坐し、 如是 だっている に於て出 したなり 0) 0) 人輩、各場 不言戒を受け、 父母、人の此 戒を受け、行住坐臥かい 沙克 我がが 意にな 77 しを作す、こ て言い 必ずら て、 阿難釋種 の時は 為た 復阿はたち 家す 13 25 佛とけの 默 告さ に食い 1 洪さ 難なん 相。 田に食を須と の為ため 調いい して ~ 阿難、亦 提婆達多、 邊人 に問ふ、二 きの 性童子 の如う ひて言 を買か 子よ、 に於て出家せんと欲す」。 何んにん 食を受け、食し乾 に名を立て、 10 孙一 き語 0 の行を行じ、仙を はく、『此の仙人は、應 に、默然とし もの 子 汝、今、今、 を説 言語 默然として行住去來 至於 3 爾の 汝んち よ、汝な から n 故る して以て彼の人に報せず、還、 3 今は 時多 稱して毗提那國仙人と為 に来た 時よ か 1-阿難 告さ 明章 若し決定して で言い ると知 6 ( に知 て愛り りて、汝な 誰た にはず、 成するを得 [in] s 遂る から 3 提婆達多、 3 邊元 1-門難は、 1. 生き ~: 即答 し。 にこれ 復志 いらす 食を須 しる て出家 亦 家に ち恐へ 我や 比れより っるを見、 默然として 礼 提那 復活 から 12 是の 住せず 我が つの時を b が父母、 9 せ すっ 死力 んと欲す 來所 5 逃 は、 語 國言 復茫 はく、 ば、 を作 聞き 近ん 見已りて問 今、さで t 往 き已に 去さ 默為 3 L h が然とし 但花 本意 る。 問上 30 3 出 已能 T h 往。 0 2 我なかん カコ T 釋種 きて 如く默然として 此言 t 時 h ~ ひて言 即ち使 T Ź 我为 カコ 1= 1= な 毗提那 來: を放った 3 阿多 提加 來 已に、佛 るべ 彼の聚落 空間が 難 婆 向当 h 人に

T

は

し、我か

を造

或

選多な

1=

て出

報ら

U

7

婆提啊

迦

等

因

祭

给

Fi.

+

八

0

441

00 ·,· An 04! 15 6 ALL. 利力 (E 111) -11-3 14 3 6 13 83 1115 別。摩 3 ------01 (of . 1. 3.7 -11: ,, n) 1. · 1 [41] 3) を出り 対策復、 12 (11, 至: 11 A7. 力: ō. U 派: 7 如( 出。宋 らんと欲する 0 言はく、一般 " ul 中。 乃至、學河口建地·摩 泉品 [inf 23 **河坑**(世、 · 他这师 大方、亦, -提婆達多、思思 渡多、この如 100 に変しか ART. 机设化 提婆達多 n.es 少、役、 (三 |問 也東·大迦俯毛 产等: の是の如う T ひて、是の如き言を作す、一掃感度多、 Wii : 0) 11t 03 は 大信上!! 為5比丘 き意趣に ざり -作了 (<u>i</u>) U. 随る 、我如所去 ... , 加。 從せ . 被 而東·京提也里·伽 (1) 1 復: 1 W. W 11 には、人をし 13 3, 11/ --(位) 116" 151 150.77 111

12 MT 111--二、兄弟 に於て ill' 押上 0) 然に 時 計 C 195 (1).0 世の人の容易、 根 期於現場 家門 32 12 珊点 10 113 新 小 1 TIL A · 琥珀 大威勢力の /E.3 0) なるを名 ができ 11:4 内に在 社 はははい 0 以林・眠息・睡 是の如き等 被 王等 を作品 1) 0) けて原尼機能(第二回尾き て、 家 釋程童子有 1= し、温繁に同 情に描述 生 及記 の活有の事を見、共に利はして言は 時 T 金流銀 1= 1 5 作る 1,0 なごとに , 北 phy 二足・四足、皆悉( ديد 川。 の 2 , 1 こと日ひ、大なる 乃なた きた 家門 P 位" 別に一人、 路天行 生業。 ilt. に作き、一切の 0 --行行し、 佛堂に出家する を名けて外面 行工人功 10 His III 別 く、一此の 地 11 1 (1) 11. Th: 1 1 ME" 所言 Œ 時に、 . j. -1 j. -後 是 位 集 生: Wi 童子、 える心 131 110 -J(1)= 五品 39" 11 10 を担じ M. 睡光 2 100 FE 31 心, 00, 伏さる 似: 0 等 日子言

諸天ん 如是 0 総廣いる 0) 3 ちは 頭 上下齊い . 0)5 然し 無也 形等 價 る 状を 等 0) はう . 寶五 彼か 物 諸根具 金んがい 益がい 0) 18 電き 将 子也 0) 足る 如言 以為 して < 喜る T 鼻り 共产 3:= 0 缺り . 12 上。 < 洞 高う 端に 満ん 12 7 覆は る 8 製りう 所 にう h 無る 調 0 て 是 0) し。 鳴はし - 3 0) 觀ら 枚点 0 如言 して 者厭 < 我等、 其を < 兩臂 0 父母も 1 脂 無な 5 は、 は < 停ちや 身體い 立名 為た F 1 め 垂ぶ 1= 0) 黄白 四山 T T 種し 尼樓 0 30 阿あ 過す 行に 彌n 陀作 金元 3 色き B 置お

妖多 きて 治节 技藝を 摩: 仰言 圍る 尼口 0) 行步 基 せ 容儀 寶 h ・六博・樗蒱等 教 0 を造った して、 共 授。 20 ・摘りき 0 0 る 0 所设 四し こと、 出ゆ 所证 調ゆる 東 0 調ゆる 西 掘 批言 母。 1= 抱だ 0) 染衣 書祭・造 按か 戲げ 馳ち . < 走 摩 7 養う 者的 さいた 裁 等 文章 育瞻視 し、事を 9 衣・諸香 0 叉: 印・音樂 伎 で造 洗艺 1= して 浴さ 作 18 选 超沙・ラ す 和的 L 歌 , 3 2-合意 3 漸言 者の 舞 象伎馬 し、 に及れ . 戲 暦と 長ちゃ 乳点 走 花葉 笑き 大意 J. 35 伎 至 にいたいた 飲力 訓 及び 飼じ 3 象 及記 北 を見て、 3 す UK ・滑っ 擲言 諸の P 3 山山 網 稽い 者 0) 使 形等 智ら 马 象をから 國流通 家的 遊り 法 维 射な 成5 奴は を 0 1=

> 同 百百 6 義 に移 继. 跳。 绑 嘂 11 作 る 行 超 貌 11 n 洪

也 晋 義 超。 越 挑 梁。 也 梁 ٤. 110 作 かっ しる。 挑 11 题 林

得。 (原文)自把其拳,他臂

四】(原文)射准不差。

0 技 推り 差はが すい < 皆明の 乃法 達だ 毛髪 具とと 专 成 人でとの 就是 支節 を射 世 3 3 欠欠や 利用 無 を放い 0 意智 T 摩る 深人 な 流を 語た 精 ね、 神 现台 马? 疾 を率 3 慮。 疆。 巧巧 をう 妙多 挽ひ 野かっ 手を 期為 0) 如言 30 b 等

治

0

行來

出。

人是

古言

国

703

知节

解

0

細。

行中

編さ

密み

に、

除

0)

MY:

陣艺

を

破

1)

0

自らか

其

0)

筝かん

18

把当

n

他

0)

階も

0)

=

2.

る

地与

18

3

T

IF !

立為

せる

人とな

す

老

動

かっ

す

0

理,

長ら

梳は

頭

操

刀方

不明 当

·鎖

奉ん

等

0)

事

木

石がば

30

いというない

135 美\*。 乏し、 洪:\* 0 を以れて の故に、 に至常 往きて水源 ii; 025 小邊に至り、 遊か 田作及 水を掬ひて飲 び生き まん で検校 と欲い す 12 ば、 13 彼也 洪 版 の水はん 13 毛 11 To-天作 順

になって 13 0) ちは 汝江 11:0 11) 150 此二 0 肝宁言 父言 11:20 『尊者、此の水は甚だ大に たい 水等 へに添り、 共のの をして安からざら 担" を答 b. 父、こして飲むことを問 · j. 3/43 を得る ₩ 12 0 i 113 -に此 大に温業庁 報じて の言え 11L: を作す、『爺、若し信 ر ا , K= 11 全作" () はく、字 生! 計美な を恐る一の何を i さず、唱へて言 11 己。、心に T りる。其の父信せず。時 1 t, () 0 子よ、 已然、作す所の飲食、色・か味 時、董子摩尼 に高いた せずんば願い はく、デ を生じて、 我们 生きれ はく 心婁陀、此 よ、チょ、 T 1 未" は此 王なら 彼の 0 有主簿と、自言はにはく、 0 一一・手 Us 内に在り 水を答言 水等 116= で当 0) 水等 (8 山にりて、 を以ら を飲の 25 to と雖も、未だ 已言り 7 むはかれる 共三の 710 他 父: 是: 1111 ( CK

11. Mit to å m (1) III; 100 何能 会は、恒常に十倍して他人許に服る 0) III -位。 見自 ·fi\* 8 に、見い を知り 河。 河。 ら、当け 加置 では て言い は見、特し いる美食を、 し、「子よ子よ、汝、 . . 4 字: 动 唯、小弟 豪河那屋、哨長故 、彼之を飲食し 0) 1.110 みに與 73 平心. ~ 40 で、我に與 0) 他有 ことく、 航心 此一 UI 1.. を生じ、 ight ぎる。 つ - 旭東応 100 111 U, 15, 12 0) 33) -( \_ 05 60

摩尼婁陀 先さ 摩尼婁陀、 我が は、亦、此の食を看 太子摩訶那摩に示し、然る後、 母語の 所に往 園林に遊戲し、 き、食を送りて來らしめ 3 に、 彼かの 其の食の色・香、倍即ち勝を加へ、亦、諸器に於て、悉く皆、 の園内に在る 使を造し、 りて、 よう 往きて彼れ 時に、 使人を往遺 彼の母、 に食を送り、將て摩尼婁陀の所に至 母は 盤を以て食を置 より 食さ を索を 300 使記 肥を將て覆 にひ で言い る。

満す。 0 春族 35 復為 の家い て言い 此次 に於て、備辨 は の如う < -家內 < なり と雖も、 より將 て 送り去らざるを知らんやし つ所を知ると雖も、好悪ともに、誰か諸 摩訶那摩、 循ほ、故のごとく 信ん ぜず、

五

(原文

雖

知

家

内

所

好

送去。

於諸眷屬家、

『汝、自ら隨ひて看、應に虚實を知るべし』。 はく、一願は 釋ると て歴 し、市を以て覆蓋し、先づ大見摩 一時に至り、 岸尼婁陀 摩ま 「訶那摩、是の事を見已りて、心に喜悦を生じ、口かなま」これをなった。 如言 1 は、使人を遺はして食を送り來れ」。 で大福徳有 の邊に至 摩尼婁陀、復、園林に在り る、彼既に見已るに、一切の諸食の、色香美味なるが、皆悉く充滿 9 事詞那摩に示し、然る後、始めかなな しかのち はじ 摩訶那摩、 て、觀看遊戲し、叉、使人を遣はし、 此 0) 此の語 其の母、 口に言はく、『希有にして未會見なり、我がくち を聞き 爾の時、諸の室器を取りて、盤上に き已りて、即ち盤に隨 て送り、後、之に告げて言 切监 にきやう ひか して去り す。爾 白して言 13

居と場で、 潮く長大して年盛壯なるに至り已る。是に於て、父母、為めに三堂を作り、一を冬坐にやうで ちゅうだい としじゃうきう

家! HIL 作二 尼口 げ T 七 家 Mª. Ut 1 7 , 院、 - 115 111 DE= 1.39 --/i. 14 2 Si. 0 柳。 . . 11 illi 哄 (9): 11 6 微: -1 , - -(7) 4 AL. 1 UI. - \ 下 ik! U) 1 報を受け . 兄。 Ek: 11. DE \* 11 ile. 明化品 が、 尼坡陀、 L. Mita II EI 已 光 1913 411. 1= 12 ,,,,,, '' 11: , 我、今、思怖 积 HE 师。 所, 1115 ir 理" 具足自恣 19. 2 肚 我等釋可 t 大、是の 中に於て、大場行 質に 1112 . 10 若し 1.1 15 , Q" 発し、 173 13 4/5 報 天 念を作し己りて、便即ち 拾家田 11 10, に明天 41 (T) 唯為 開かるに 提了 然る後、 序: 15 す、成は、 いかい 近い 11-下尼奥 Will. 条件に批 Eú: - 4 る者、歩き 能、潜し是の る者 谈。 1) 1 10 1, 是 1 10 4005 13、113 - - -1 2 0 111 は、悉し各、家ことに Jr: 1011 . . 4017 し、復、次に、川 15511 7:5 ... 11: 1 1 11 jt." 1,1 -12-1= 11:3 作" 12 L 1-UI 低 1 17:2 Sel. ) ))[] } 174 如1-: \*) 所。 11. 元ル東応行 E 11 , ( 1 000 111 5 -政 原、汝、自 18 ... 10 115 11 015 Mila は、我、今、汝に家 12. eten K 1: (T) M. 1 別に一人出 MYL 班! の見るないない 我は家せ 東子の遺に指向 31. < 烛 ήį, 19:1 511] 7,0 法 1= に一ち -1-1: 備さ 部 1= HIL 我が遊り 男子 18E = 似 人出生 家门 10 ing . 家门 b 0 7,3 45 すっ 洲。 -U. 理 T 前 TE: 101 = 4/5" し、到 我" ,0 1 921 110 尼 3 UI 业" 73 . 馬 JIb" 60 し、然の後数 1/1 ALC: 191 05 1; () 0) .,. 巴! is 411 ne! 6 DI 1: 4111 V -15:11 して 3 11 \$164 00 ИĖ 法的 近" 子を 1 143 10 Lo

的作

W.

7-1

W:

心更

RE

11,2 14:

07

兄是

河"

**操**。 2

に居とれている。

mi]

,

14

1111 101

101

119 -

E

.414

11:1-

11.

3

÷,

得

1

lana O

我的 \* 座生 て、 母.6 1= 0) は 知し 尼に 此 作さ 拾家 寒陀 如言 5 加 0 7. 0 出。 小造作 虚如 . 如言 復法 我が 家门 1 に於て 35 して 7 7)3 0 共 ~父母、 事也 5 多 3 業 五流 道等 す 作生 0 を を修 見摩 を格性し ば、 す、 得為 亦なた のなのしみ 學河" 我於 الم 摩尼婁陀、 h 亦 を受く と欲い 祖宗 摩士 て、 今は 1 1 亦復此 思惟る する 話が 0 3 作 時 1) 3 作さ を得さ す 業を恪惜し、 T 無な • の如う 3 Vt の事を 是な 1: ~ ~ ال مرد 0 0) は、 摩が 如言 此意 未は き言を作す 0 爾<sup>を</sup>の 理り 那なな 未等 だ。湿っ 如言 2 き作 ナー 時を すは應に < 盐 -( る時 < 童子 湿く 0 3 で見ずい 須らく 時等 既 『若し作業』 摩士 1. に虚。 多 前了分 カン 知 那生 5 家に在 して 3 摩士 ず すい . 3 0 0) 命終 亦 HO 復た 窮 無な b T alt. 盡 て家業を管理 < 8 < 命終を取 せ す の弟摩 3 h 5 1 日の かっ 無空 5 爾· 尼巴 何な 礼 すい 複に 0) 0) 3 時と 我等 時等 すべ を知 < し カン 6

して云 泥温 す。 求 爾芒 尼 B 語句 0) ル婁陀 復言 時 せ 菩薩 を暫く h -我能 3 告ぐ、 見み 欲す 我能 今ま 摩 3 摩尼婁陀、 家によ る 0 生年 如是 10 願為 來 告言 h は 0 に知 でするためい 心に憂惱 出版 < 法中に於て、拾家 父母: 家し、梵行を修し給へ は るべ 許るし す。 を重 0) し 邊元 70 慢が 63 n にいた 我當 て、 かっ < T 0 6 に唯二子 汝に出 假使ひ我死 我な 8 出版 白を 家 如家の る時とき 13 て言い 家的 有あ h を聴き 5 3 の邊に出家に 17 は 欲す。 輸頭檀王、 < h 汝二子に於て大 • 8 世 可能な h 願 Po 循な かせし は 嘘5 は汝と共に相離 < 菩薩っ 85 我、捨家 は 72 の如う 36 0) 父35 為於 に隣愛い ~ 10 0 我に聴き 爾芒 故為 再はいしゃう T を生じ、 如本の 别為 0 13-時を 憂惱 許? 2" 5 邊心 8 父母、彼かかか 乃至、 心とと 垂" に於て h 1= を望って 温ま n 3 h な 三流 出家の 18:30 营 n U) 0 小さら n

明迦等

位及びて行 使。 (1) FV 1 = 10 .1 = 10 能人 111 1110 1. 100 作空 fis 10 家 し己 17.7 是 6, h を犯て、 を持ち 11 jil: U) 川さ 実の る。 10 (I ... 王原を及び 游行[] • 人を名けて接提明 加豆 法是 我! 當: 3 MSE. 亦 Mi. は、関して 温速提明と に治化し にを付 1 非。 全是以 之記 E 告げて言 位心 9.1 证 1 O 71: に進 61. 10. " 王婆提明 mi. ٤ 120 E S 即ら流 1\_ し、之に流 3 10 رائد . . 制の 彼 其" U) 11 · した 時、除 順にして、 0 とは 171 川を名 i li 111 5 諸行られ、 洲 .7 ·//: 與依 似: 17: 人等 然に 天冠, 1 王、及び諸、 -. نالا M: W. 汝等 -() 100 U) 已後、 1:1 彼此 天社. 校 10 J.L. 30 要 MA 1 0) 100 ., .. 婆提到27 (7) W.L -101 . 3 王爽提 1 1 5 5,11 1 5 ... 1. 1 2 1113 . : 王" 仁 111 \$10.1 0 M 10/2 1 W. 自 4 03 (1) THE WATER 妆: 王" J. ! L 115 -J-11 T か受け 1/1. 1 ep i ėp: 11 14: 6,12 5. 2) 2 -nt -E

1150 U) I ----5 117 4.11 11: DIT! 170 . : 1 Ni ir 107 L NE: b 旭。 051 排一 唐 合に在 I c JE F L (T) しいで、 使 て、 15 设 (7) () (2) (2) 一人 共に作出 て止信でしむ。 門主婆 我常 を住 百品 共 順長 TE 报品 助。 12 U 河" して、 柳柳 00 11/2 T 设" が飲食を 1 先<sup>2</sup> 族 -; (1) 111 時。 110 1 に諸存旗 巡 是 に日 作 -5 di (J) 15 から L T, Au T 1. (こ (快: ()): 3 然る後 CF を (): で被" 其: () 1 3 块。 に , 0) Ē', 1 100 1 -. E:, 1 足更応 焦 ME 1 小: 25h E E 小小 使い 16. Q/j ? 已 6 1 CK. (1) ARI. 4:11 14 111 是! IVE : 饭! 111. ep: W. 411 UE . 101 3 FE NE I 旭日 10

11°

,

75

11 1

9) 0

首に天徒を

3.00

モと湾

3

者行

6

1.

彼

0)

10

は、一切に

. 1

[3] [3]

.1

.,

110

21.5

W.

11.

n,

10 音な 安にあんのん カジ 12 h せ 爾音 5 一に報 < る 0) 爾芒 如言 我们 何答 8 所との n な 如言 0) 0) 共その 0) き言を 時。 3 時き 是か 念に織 故の 褥は、 て言い を得れ 耳に の如言 時をに、 釋王婆提 事物 食は 1= 釋王婆提明迦、 釋王婆提剛 口はく、『彼 0 7)3 ざり 作な がし、大王、 腹痛 精なら 校す 諸場 b 復花 之を織 す、 釋王婆提明 T 30 かみ、 袋が 使人を造し に、 る 摩: 迦, を得た 迦、彼の ざり 6 る 王智 又寒熱を息 尼 0) 增減 時に 82 共音 ル 事院、 飯食に於て、味、調適 0 1 の味 3" 復意 迦。 復 是: b 当あた 有 が 
和多く、 5 夜を過 0) T 300 りし 織師報 食を造る人を喚び、之に問 安眠あんめん 織師 問と 未 催促 故意 ひて言は、 我が ふし。王、彼、 其\*\* 1= と為 を せる せ 3 C 晚上 我が 彼の 佐さ 共产 己をはり L す て言い び、 や不やこ。摩尼 きつ 助 0 カコ < なしたう 味少な 織り " 織師、 0 なら はく 之に問ひて言は 0 は精 我们 人 調道等 一何だの 天だ。 間と -3" 心を ならり 身に寒熱を患へ 妙的 爾 一是な 0 カコ りきつ て言い からう b 故の 0) け 実に、 時 に個い 用語 L 3 0) h しと作すか 如是 カジ 是の とす 13 2 ひて言 寒烈ない 及ばば 1 L 3 如是 3 3 王に報 を解 し。 3 放に、 かっ 0 大だいから 2. 時等 でなっち 13 何だの 我加 せず 0 72 だ差 6 く、『汝百味 身。 ول مو 5 じ 摩尼婁陀、 共和 故に然るか」。 當時我、腹痛 我な 1 えざ 我が 酮音 7 悉く の造食の人、 是の故 自らか 言い 0 時等 3 為 は 捉と 彼か B < 3 8 作さ の食き 復志 時と 1= 0 0 15 b -王 被褥 摩尼婁陀に 我们 1-T To 我,夜 を造作す でを含いた 思え 摩: 当か 和切 王に報じ 3 王 0 亦寒熱 | 虚実に 順か を織 雜意 1= 5 ^ 報は 0 Da o 3 L 寒かんな を る時は 1= 眠t na に於て 共 して、 の病に T 畏ゃ 0 る て言い の病 時き のいい る 1=

1:

爾音

0

時

明

希け

有5

心心

不曾有心を

じ、

此意

0

如言

き事を

は、

思議

すべ

かっ

らずとし、

又是の念

3

EQ. J íi. MI. -1-1 INE . TC 112.1 1) Ú. III. ne 1, -11 (到) 70 11: to : ; J. 尼山山 是 但是 如言 3 3 3 12.11 3. ال = 作中 (1) 至 4 An E 1 -12: AW. BP CO 14 111 院 11 75 4: 115 . ) . . . ---() S. J. (ite IM. 414" 70 F 05 L., 03.7

1.

1

100

101

库 1: 0)1.4 115. (= 1: TI. (-11/12 Hit. 715 NG. IE-~ HI. 1. 7. 03 I 1 17 00 60 1 ov! 1-0 定 111 K 03/4 はいりし、 105 ~ (1) 是の 17 (0) 16 W. 33 4:11 1) 1111 Ji. (1) (Fa 1 W 念な An T i 塑机 15 11 IŲ. 00 416 1-0 2 旭 61 17== 115 N 人 III. (FE 1 Fil. 115 1 一: ili. U 4.11-PE E: 6 (1) 17: " 戏言 7 0 11.5 5 定 b 111. 111: -U 11. 12 NE I して T 1 1011 2 6) 0) 1 1:1 160 0 3 - 4 A' 机兰 W. かとうま 災厄 弱" 0) 3 (1) 4 DE. 2,11 -----1j" īE. 尼奥陀、 [2.] ' 1 1 111 3 1: 岩 500 家。 6' 1. 80 10 4 -Me 受す 11: 5 Mh. 便 装性 - " 1 版を見て古 小 1 是。 4 0) カコ 11 3 T F/-FILL. ť, 河边 0) En 兆; 時 THE - 7-1-, 0) 老 心温温 70 100 北 视台 nk" 1113 谈: 提: (1) 不 11 1. 制 00 11 樂 30 FIL すん 60-0) 景介 U) 已か Mil. U) A. 人 1/2: 3 31 11 100 に、 に入い 11:2 报: (三 (E.) T 111. U . 0) e. j. 出る 197 8 ( 1. 1 190 1, (1) 111: () 11 我 70 E 1 13 40 D. 0 F., Pin-se ů, 10 () 6 W. (3)= 1, . C. 'je --Op: 11" . . . t, 11 他 12 113 15 1 6 U. 113 25 ... ()): 1 即是 01 リルン 11: 15 T 遗" (人) (人) 37/ il. 1 13 115 (1) (i) 13 三部が 10--Mr-公司 ME! 100 01 82 人:, Ď. -ja: 120 W. E 115 = 10 1 \* , , ATI. 11 100 加 10 MEY (1) 6) 1 60 Uh d ht: FE" . 是 -Inj. j ifij' gi. 4 Mt" 6. に無 19; 1,6 n.

141

00

11:

心地地

地位

MC.

10 W

研· 介\*

0)

日言

んとするを見、

方: に 始:

th.

では、

主の所

HES

A.

1=

知し

3

1

し

我や

Fil

を作な

すい

若

す

かい

-

座1

尼口

退る

0)

すい

CT. 27"

汝んち

-1}-

汝

の言語

學主

尼日

寒陀、若

必ないない

我和

闘り

せ

子

尼婁陀

到公

h

已多

6

T

手で

か

T

釋し

王公

0)3

項為

から

抱沒

30

3

後的

坐

却;

3. 7

一面の

1

在り

5

0

師·

0)

時き

8

王台

一婆提

1月19

迦"

20

カン

8

岩

須

む

身的

狗生

ほみづか

造っかは

して

能は

(

を作な

す

摩:

尼日 斯 233

0)

家时

HI W

家は

世

h

摩3

尼

事る

陀花

1 Int: 11 HIM 124 12--1-次 305 = 1:0 -MUL - 13

る後、 せん 1 NA Ti. (1:: 11 3 华 الساءً الماء EX 1: # 1 0 난 148 湿。 ; に至る能はず 10 ...; 浸点 DE 2 11, a 现作 時に、王、復、言は人、 に、安美な情 031 JE E 應二 我が 明力 - , 腹陀、汝、且らく、我が、六年の 朝迦、復、得斎摩尼婁陀に語りて、是の 尼坡陀、復、王に自して言はく。 能以 迦、彼 問、成計明家計 に次かれ 家業 尼也定、從、門主婆碰削過三百 待してし、 1 引に の所以は何に、六年は久遠 所。 野する 程し が、化 進摩に東陀 同院 出版 は何にの一年も個人しの W. に至いる を贈し待て一と 乃至、 -5 - : 2 有ら 若心心・は、 7 1 15.0 计: 孙 11:1 んじ 沙沙 げて、 ıli = 摩尼婁陀、 Ę 所:以人 ű ししりこ 『婆提唎迦、汝、今、是の 内に家事を 婆提明迦:後、 是 出の ない して、 13 証だ 何;; IK. n. 1. du = 消した。 日. 5. 如き言を作す 四年、三年、二年六 き言え 1= か知られ、我と汝と偉しや時間有らんを」。前の 是《 然かる カコ 備 知らん。 婆提剛迦、 -F: 1 12 411 後門 我一年の内に諸の家 11: -に する 11:2 一 程道摩尼安定に語 (n) to . を待して然る後、改 我们 1= 15 語らし、 上ち 放り共に拾宗 ) jil 2 語を作 尼婁陀、若し に中間、微と 必ず 3 3 -从遗沈 -111 等提問題、足の語を 1 一婆提用 1 6 100° W.E 変化の根、病 - [F () 6 出家する -[. 尼婁陀、告述く肯 必ず然らば、 是等 ille h (j. (j.) -時は松気 我、乃至、 0) II. るを行てっ然 7)3 . . . 知し を得り MAL MIN 加言 き言な作 6 11 行して べし。 48" 33 1115 · ;;...

出しい 若ら < 家け 心必ず然ら 廿 1= 我的 h ぜず 叫为 カラ 八六月 訓言 摩 0 ば、 酮÷ 尼婁陀 復言 内。 0) さい、あるもろ 且是 時 即ななは 我常 釋王婆提別 學多 0) 尼婁陀 の釋王婆提の 家け 業 七日七夜に 明迦 1,0 1= 辨 告げ がず 明? 復 迦\* 3 1= を待 して諸の 1-12 釋や して 童摩! 0 0) 1 如言 尼樓陀 家事 3 是\*(の) -言え 乃言 かか 35 如言 1= 辨 至し 作な き言ん 告っ すい 9 -げ 三月・二月・二月 , 3 を作な T を聴る 0 座 1 す 是かく 尼に 進院 0 0) 待 一善 如言 - 4 T き言を 一月ない -0 1 哉な 然か しかなる る後ち 3 作立 3 -3. 1 63 汝と共 然ら 哉な 摩書 -摩さ 尼 婆提 事に 尼口 しょう 事る

大资 瓔克 是な 内言 爾音 1= 往 如言 向点 3 0) 至 T 11字章 1= す 計は 以 世学ん 7 3 かっ 自らか から 10 如言 身を嚴かさ [III] 3, L 欲ら W する 丽 其音 迦\* 0 h P 那。 彼如 . 1 園ない 梁落 0 林を髪 程や ES 1-(= 洗梳 一婆提明 在生 至が 1) し、 てっ 1 訓" 給き 瓔珞衣 Fi. 3 专 欲 園をたち 共 0)1: 服ぎ 樂 3 E; 1 なる て、 受く 至光 彼 5 训 T る 0 0 遨遊戲 ること、 七次 沙马 出出北京 78 を 北やちはち 樂 ふさ 夜 ~ 1= 난 ば 於で h 2 -外か 人 欲言 家事 打方 7 3 後的 る h 35 管が 始也 他た 家时 め 亦 7 す 1= 他た 至知 所 家门 h 調。

啊<sup>9</sup>

迦か

0

汝なのち

意うの

作言な

9

1=

任意

-

0

我能

汝を持

ち

T

七岁

HE

上

夜节

至"

3

h

(=

重 如三 爾中 70 0) 有あ 好多 0 共产 訓言 時 b 除 0) 髪師 難提なたち 復 身的 10 莊ら 训心 35 将る 殿さ 釋童子 すん 名 て、 100 る ること、 四点 下5 復元 有あ を設さ b 釋道行 出な -跋 治婆 83 1 已な h (と情)に多 - 20 • 1) T 名等 0) 如言 17 訓が T < 眉 りと名く。 [in] 5 剛維の 75 姓な b 服婆蘇 0 2 彼か 13 初之 30 0> 又またいち 城を出 語よ 程や 電 電電行 T 程し 童有 T 相等 6 0 洪 提婆達 阿切り に諸の b 0 彌"  $I_{\frac{1}{2},\frac{1}{3}}^{\frac{1}{3}} \leq$ 毗る 訓が 衣木 服理 耶节 来的 名言 と名 路 1= 70 5 亦なた 0 向为5 17 すっ 復差 前二 0 0

1 他 (1) 的 F. TE 湯提 b 乃主 11/2!! PUI " 100" 111 湯・食門 Wi: 企 19: 7. T. 0 41 111 14 ない。 III. 11, 1/1. 1. 百個企業 W1" るがたい WE: 阿多 たちょう 7) FE? 11 5 () たいはだった -1 P ΙΊ. ||||-彼か 0 11:0 0) T. 1.V: 0 0) を以り النين 11211 1115 · j= ! U) dit. 加三 3 · j-17 > 1960 1/9 等 1. (1) 0) I'T! 111 111 1 è = 定 n'i 湯 2 , 1, . -小:: 合" ·为:n W 111 1 49 で二下一下山 0) Mi (111 全 11 03 1) 411 9

1114 剃品 m' fi (E 0) 1311 113- 5 1 18; 121 Lif. 命: 生 () 1 9 はした 11. 作。 出と獨し、 量子で il. 1 近が , الل ا 近に 0) 沙 作 IIII : 餘: 1月55 が脱れる に水質 な. 艺 るこ 111: 持為以為 . j. と英る -5 汝に與 谷" 谷 1. L 10 . . 3 Ç. Tin ) () 瓔珞( 11: j'y'' を付し U) 1:1 101 111 E 15; -1 b 3 111 て、 1. [[1]] 1. 行 红 铜 10

11

7.1 THE ! 146 By. 1-快 Et: 逃らずる U 1: 11 tic: 11/12 DOI: 大 1 tin E 11 1 他 是 Ik 13 きかを作す がい 111: 行 11 411 03 10 言念ない ., 791 0 1: 'n 11.3 所に書 W; 作。 带 K 7 - for ? 411 1. , 他 儿" 有" を以 111 t SE. 朝日 03 100 七人 10 WIT THE TAX 2 //: [H] 6, 是 III. E 11 1 111: 信 思な 似 E: **展** 11) 17.0 物を収る 155 11:3 此三 36: U A.IIK に !! 111: 0) () 松5 15 10 粉 1: なで 1) 我常 -11:1 他的 T 1all's MA 5 ひて 徐. EIJ" 1185 13 14-1, -111 11) 10 . " 1 11.= 16: .. 1: 111: US 11 ٠, 机 江江 73 7/7 57 -/ = -DV. E, 111 2 11.5 1. 121 6. 101-11, (1) 別年の 481 11/1 1/2 03 1/11 111

て、 るべ 聖子輩、我、今、私に自ら此の如き念を作いれるとは、ないないないないない 念じ己 我们 、汝、今、何故に、家に歸らざる」。時なないは、なんないは、なにのないない。 汝、童子の既に りて、諸の 諸釋童子を將 童の て東西 吐はけ 0) 所に指向す。 る此の物ぞ、我、今、云何ぞ、方に之を食 に逃走す」と言はん。是の **順**。 下す、「路釋、 して に 彼か 剃点 (1) 髪師 は強盛盛 諸の 童子、 因縁を以て、 にして、 釋童に報 遙に剃髪師 大力勢有り 當に我の身命に逼切 ふを欲せん。 U の来た て、是の如き言 ふるを見、 大威德有 我が今の如きは 之に告げて言 を作な 7 1) す、一諸 3 を恐を

此二 の物を受け ほ に出家す すっ 3 何を以ての故に。 かと 泥湖 んや我、今、出家 (お)ここしゃく なうしゃう だいっきだいっ せざら h ch 此 の因縁を以て、 るに、

我们

歸さ

り出

5

す

不出 獨故出 家。 35

七

(原文)諸

釋

强

有大力

作な 15 0) って汝の 必ず此 是の 時 釋し 念為 身命に Te 語有 諸童子等。 し己をはり 温さ 6 h 3 7 ~: で我が重 家に歸ら 彼か 0 ---語: を聞き 子 を将 き已りて、 ず。 で沙走 所為以 な何につ せることが 之に 汝だの 1) 7 -in す ロふ所の 江 20 · 为发生 如う er: 1= 今、快い 此 我が諸釋種、 0) 語 有が 是か ば 0) 彼定だ 威勢熾 如言 き思惟 め T 盛 1= を

面为 17 に住る 8 0) して、 時。 12 3 諸釋 ~ 是での [\_\_\_ 童子 如 復法 き言ん を作 剃い 白して言 髪師 す。 世典人 共に、 はく 今、願が 佛所 -世尊、我等に出家を與へ に指向 は < はかっ 投资。 侧; 所上 2 放言 1-到公 b 已なり h 拾や と欲ら 家! 1116 佛を し給は 家: せ はば、 を頂禮し -先は 及北 び具成な づ 却いて一ち を受

1)

MI

等

[4]

第五

一十八の

t i

(11) 此二 已言 W. Ü 16-除 T 提 11" fili 後: 1. を記し 1= 4c1 ·(i' 15: 1 ľ, 心 加。 加。 . -1-我常 0 .11. 1 連し、合学器放 1 = HIL He! iji. 11. 7,0 WI! Ŋ;= 化、化出 . , , 议 (o) = 儿. 4 111. (注: III. を受け 报" 後. Ti. · 以 を示して 版 いいになして ル? こパ JIL -. 7) 2 7. 11. 744 Ġ NE. INC. 意と個性 1-Ø. 11 14, いに大き . . 9 心。徐 所 万人 100 6 して、 Vill 1 3 . . for the 0 Mari Hi 7/<sub>2</sub>1 MU 480 10

Mi [10] -に住気 13 3 3/4: Mf" 1112 18 . . 12 (1 1 10 見 95; HIL 在风门 师学、 111 1. 即う二人をし 家门 之言 [4] 1 7.7-我们 郭江 他は、ほこ先二後、判院 (1/2 " . . 、几世成 主版人 ( ] 迎出 E. (1) 23) 山下に、一長老有 治: 作品 1 0) 二人は、常は彼 Mr. <u>订</u>。 ., : 一指家出家し、 7:5 を受け T Hf' 1. たりの今、此の人に因 hi W 110 T 0) 13 111 時為 に彼り < 歌 1 85 -せんと欲 Ui W 0 はしましたや 自能 An i 111 11 及び具質 11: 15 1011 ( でできる。何と DE: を度 に 似: 1110 0 Mr -1 各各 The state of the s 2 (h)" 飞, 会支げ 1) が故に、此 らて、 に、次第に -## ### ### 地心 るな 住し提供しま 12 [3] = 111-1 CK 1 II. 6 からけ - 17 む。長老阿共、出家 殿 nf. して、 に出家、及 に収え 1) ででけり T 0) JIL: 11/2 (1) 帝等 る。 1-世。 (hi! 张 The same 3 i i 60 3 0) 2 1/12. 25 2 所は CK でいいの 11. 10 が成を受け のなる。 一小小 111 5 OU. 後、人に、変視的 (71" 人修 **迎**《 選次 , AL. MAG: 国には二人の 11) 1, 15 0) 人し 110 LT 11.0 100 1013 %. 03 にに三果る II, 之に似 111 . C, 400 ak! 10 1 W. T. 业。 位 F MAC . 行 **洛** 

巴りて、長老跋哪瑟吒に白して、是の如き言を作す、『婆檀多優婆多、我、今、意に、往きて佛になる、ちゃうらうはらやしられ まる かく こと コル な (の)はだんだりはた いれ ちま こころ ゆ 我、今、亦、須らく世尊を見まつるべし」。時に、彼の阿難、 より出で、往記 坐禪思惟 て彼の跋嘟瑟吒僧伽の所に向ひ、其の足を頂禮し、却いて一面に住し、一面に住し して、遂に是の念を作す、『若し優婆陀、今、 是の念を作し已りて、晨朝時に於て、房 必ず、我の、佛所に至るを許さ

に在る

h

見え て是の言を作して日ふ、『阿難、汝、今、若し時を知らば、往 んと欲す。聽許するや不や」。爾の時、跋耶瑟吒僧伽、彼の阿難に報じ きて佛邊に向

【八】婆檀多(Bhadanta)。釋し て大徳といふ。

『優婆陀の如く、 ひ、 別解して去る。 僧にして身安きや不や、 3 や不やを問訊せよ」と。 佛るべん に至り已りて、汝、當に、我が為に、 敢て教に達せじる遂に、即ち、 起居輕利にして、行來化導に、德を損き、常を損き、常のないに 爾の時、阿難、阿難、 優婆陀の是の語を作すを聞き已りて、之に自し 佛足を頂禮し 跋哪瑟吒僧伽の脚足を頂禮し、圍遶する三面にして、 I'm 我が為めに通傳 せざるや、 身體氣力、 して、 勝 世尊に、少病少 るること常な て言い は 3

## 後の第五十九

## 婆提唎迦等因縁品第五十八の下

( ) て、我も、亦、住きて 玉. 110 111 (水) (水) Mi. 時、長老战哪 17. 0) U) 0.5 10 05. 起 長者提婆進多、阿 - 、 関語三原して、 俳楽し去る。 15:1 是元 Ė , 一般、介、意に、 提進近多、 le: 6 (M) itri (lo 得利に、行家化学して、徳を損 老提家是多、具 46, 2 1: 20 想吃借伽、彼の提婆達多に根じて、是の如き言を作す、一致、若し時を知らば、往っ 10 **| 路に傳を通じ、佛足を頂達し、世界に間訳しまつれ。の雨の橋にして、身安さや** 報じて、是の知言言を作す、「食者の数の如くにし、敢て達得せじ」とて、たに即 111 即ち数哪是形僧伽の所に至り、其の足を頂づし、却いて一百に伴し、之に自し 侵渡院に訴 01 「財に限じて言はく、「阿難、汝、今、若し必ず無か 時、阿難、老に限じて言はし、『我、今、往きで傷を見まつらんと欲す』。間 往うて帰を見まつらんと欲す。唯、願はくは、徐者、心格して心許しし Ul jaj \* も、汝と共に相論ひ、供に帰の處に往かんと飲す。 信仰: せざるや、身間の気力、常に勝るるや不や、提婆道を、 に倫部 ふを見、之に告けて日 せんとなら 以(、) [[卷回》, 何应 は、少時相合

求語 禮、 共 0 b ~ 爾芒 T h 爾芒 0) 3 頭、 一次なんち 投き 我れ • 有あ 我を以て、怨と為す 3 0 カコ 0) 0 時為 を怨め 世尊。 時 近点 -から カコ 爾音 て、以て怨讎 100 2 諸北 同なな 爾等 て一面 n の時 阿紫 願 0 世等流 はく じく一身を共にし、彼に在 る 諸比丘 丘、 時 て彼か , G. まは、 樹。 は に住 彼如 但に今日 時に諸比 佛にとい 有物 如來は我に出家 U) の二鳥、一頭 上に告げ 0) 往告、 汝なんち 長老提 を作な す。 如言 9 提婆達多に告げて、是の如き言を作し給ふ、『提婆達多、汝、 き念を作 0) 爾を 摩二 みに非 さん」。 得已りて、背く有る莫か りて言ひ給さ 丘、佛に白 のみ、 恒常常 婆達多と、二人相隨 頭 迦か 時。 若 ず。 E に彼の提婆達多に、利 我、彼の人、提婆達多に利益 是の語を作し已 長老提出 名等 を動きた 82 はく、「我、念ふに、 過去 睡! して言はく、「 0 へ給は りて住す。一頭 礼 我、今、復、獨、 ば、一面 必婆達多、 世時 共言 0) 樹。 にも、 3" ひ、雪さい 頭 1 るや、 頭がない 華語 落 佛に 10 300 世等な 亦 500 を名 如然來 白ま 山だけ 益の事を為すを教へ給 佛は 時に諸比丘、俱に佛に白して言はく、『希有 此 往告 復為 して言い るや 此の華を食ると雖い けて ど後っ 1 0 諸比丘 是の如う 今んにち 洪老 事是 の事を 久遠世 子云何。 風沙 迦が 13 0) ずを為す 暖る 1 吹 迦" 亡に告げ 要 除に ころ 過暖 際、 佛所に到 きて 我を見て出家を得 我能 願。 0) 世尊、我、 彼所 時を とい を教 13 叉だとき に、雪さ て、是の如う < ひ、 ं 13 利, ~ h h 0 に腫っ るに、今、反り 已を 益 3 覺頭 山山下 告かし 為さ 70 に、 何語。 し腹に に論説 -眠さ 教 is 0) する 如いない ざらし に於い き言ん ば へた 反か 頭づ 邊入 優 5 0 面がん に入らば、 (= て、二頭 て、 為た 婆 を作 2 に出る も 至 迦如 8 め b 彼かの て、 嘍る に出っ 共そ 家は L 足を D 反か 0 18 3

婆提剛迦等因緣品第五十八の下

を買 1) U 我是 35 Try 101-5 3 111: W 72 亦言 则4 T . 5 []] 11 1 70 從 117 彼言 CK . . 4 n 70 2 1-• ) 150 1150 1150 MA 40-1 ME: 晚: -11 1 9 ok" 1/2 1 CX 65 16 ないのればら W. 113.1 141 3 34 : 8 1 (0) 起意 , Mis 12" W. -0-他 UN-S 93 水流 45 113 L Lo 60 T 00 Au E T Mi 清流 (E HE C 1 Mb 17 1 14: WE'A 1/2: 1 . . 知 (1) 他 信 4:-111 11 44 E 112 (5) ., 11.1 -3 65 上 0 1, 1113 1) 6 JE b 1 11 120 11/2/1 H. -(6) 3 h 115 0 报品 色上力な 11 20 1 (1) -15 WX 111 斯· A. 读 MEL 1 3 MIT T 3.5 NF: 0 72 D. वार् L 1015 7/3 0)" 1:3 かんじゃう 14: 153 11/2 1 10 1,12 を初れ 116: 1914 情 10 1: Mil in 是教 たい 111 上上 5 W) 113 . ne i して、 催品 2) (C) 1: - -1:0 AH ? 7 0, (II) III. þ (L) IIL: まり 3 AD 7 0) 1175 (发生 0 6 ..... 1111 .15 を () () () 1125 包 12 1 1: 100 0 102-13 1150 11 U) b ,\_, 11/10 3 5 100 1 1 IE! 0 1) 4 FIF 根 Mis 1/3 1 Wez ार्ड्स 一道。 00 1 1 . M: 13 U) 个" 1 120 顺流 É. 6 明宗 F. -II ME 100 (皮) 11/2 3 480 11 111 deg. U: . . . . . 12. JR: = 1. 10 (1) A L 供靠 D. 7 11 11 UZ 115 W: 11.6 . 11 1511 113 1-0) () ME: 15 1/2" T 196 (1) 8/57 07 W2 5 11 i. 根信 869 WAY. 5m L (0) - ; 肝力 SE. 6 1: 900 0 10 15% 319 - . ls 207 11813 此二 XII 5 10 15 , 12 2 7 120 27) 13 Whi We . 1.1 14

li je 00. do 3 --5 3 Wes. -· . 00 14 100° - 10 mi. 3 JIb: 년: K. (3) 一等 With the ) 作 4 1-重点 11: ... . b MAC I 0 19: .I. Mi 12 配す 12 生 行。 报: 15 JŲ. (2) Mis -0k\*\*\* 172° 10 (7) 1. ., 5 T (ET 1 1115 勿めたん 01.0 -10 (E . 10 元と 助等。 Ç 14 10 -11/4 100 ---简 100 M. W, OF O D 16 115.2 1 - F (龙山 100 -00 15 優" 231 111: 国多 181 豪" 11/10 便是 專 173 Ma. MI. > 12 . , L. 10 Y 10 4 野常

死し せ 作: を収 にただ す、 1) 3 て、覺頭、彼の頭 め已りて、咳咳 汝なな 叉、我をして、今、語言應 めんを 向きに 覺め 願 5 た T る時、 の氣出づるや、是に な に報じて言 b \_\_ 0 何の悪食を食 時に、彼の 日鹿畑 にはく、こ に 音聲を作 即ち是の毒氣有 頭。 汝荒 ひて、我が 腫れた 別での可 3 せ 1 んと欲 りりきい 言語が る 時 h 12 T を を見り す 言はく 我、毒華 して、安陰を得 3 障のの 彼が を食 汝が 頭に告げて、是 ひ L 為す所、 T V2 ず、命い 利" あ 頭。 6 一に何ぞ太は ざら 30 將さに て、 0 死し 如言 也 せ 供《 き言ん 3 h 時に カコ 卒う ٤ を

73 る。 云い 何点 小ぞ 日に 乃ち是の如き事を作せる 腫っ 眠せ 3 時、我妙華 0) かなくし カン L 0 既ち偈 美味な を説 るを食 きて言

T るに、

凡常 共 0) 華風 凝む に 人た 吹 を願い カン n て我 は見み から 過に在 る英か 6 り、汝反り 亦為願 て此: 0 大順志 ととき を生じ 72 h

源; そ是 ٤ 共 n 居な 益無 は 自ら れし 12 13 旋 に居を 3 な 問言 < 英等 カラ

<

<

5

1: 2 13 利 L 損法 じ及い CK 他 身 を担な す

達なかった 異い 見 な 諸北丘 作 #2 13 す 英 1) 0 かっ 我 告げ #2 即ち我が 彼か 給ま 0 は ふく、 時書 1: 一汝等、 身で 利益 n を為作 か 若し 900 心に疑が 彼かの) せ 3 時き に優 ふ有が 反か 修波が () 5 ば、彼か -6 樓 順志 要等鳥 たち を 0) 時も ľ. 0) 毒 訓が 今はも、 並 暖る 一家に ころ を食 亦沒 の、 2 美華 13 然かりの 即是 を食 ちは 此 る 提婆 利 益

2 0) 時。 2 長老婆提明迦、既 反が b T \* 更に、 に出る 我们 なを用っ 家 T 怨師 と為な 即ち彼の時に於て、夏三月内に、 す 20

啊迦等

因

緣

心品第

五

十八の下

を

成就し、

摩に

11 W. ŏ 30 1 (1),\* [II] [III: 民意以為後、民 THE 九九 (E) 恢 (it 15.16,批气儿 100 2 N. 1 1 W-100 6

1

6

11: All. 101 11 DŞ. 100 le: 、も単語し ix 90° 13 III. 進度三時に、 な心して、 政 W. -1: # 77 (E. · 修订外国。 5 快棚が () () () () P 50 Mio . 加

pl." 111: 77: (0) 41 0) my l 块 7 ale. 住在 100 10.25 CO 15 W. 1 る故 見さら JI: E 1 Manager Manage il. 机。下 不 IOI に作し、或は窓易に住し、或は露地に任力で、三助 1 位。 1: Dr. .... 計覧 1:50 16: 115 . D. 12" ijį: IL' 流-人名语训 0), 101 WI 600 201-他品 明子( (III. 4 T

the contract of the contract o 15: て 86 T 0) 95. 11 13 他**拉**、" W.E 10.0 51 . 後 00 18 : 14 4m ? 日: 此品を見び、之に借 Wi ID: に、地震 T Mi りて、是 H: " 105 97. は彼を確びいる 120 郷いて一方 9) しきつら 何きいな作せ、 けていいかはく、「汝、 ---に任意 M' (U-4 35 12 16 6: 76 **寒**言 以老成仏所は、成の語 161 OX No. , 北流流 第5所には 5. でも一川 1-彼 30% W. 10 -y.§ 相地比 100 Jb Iî; b LL: 1 N I.

ir: W -1 (0) 03.+ 3 15 樂 変し 8 20 101 -{·. The state of 1 けて、 似。 に出い子位の女を伝える不や A DE DE を Mis. j., , 度提明迦、は、宜 他を他 3 E di るが依旧 1. 14 ρî 1. 成 1 12 E 19 松上 F 12:

111

利的 或。は 安然の 東新 及艺 我是 る て、 X 在为 ٥ 鳴り 合さ 有あ 步" 等 CK h 呼る 軍" 閑心 是かく 大" 多た 8 0 3 18 快け 善: 有あ ---房等 鐵で 守しの 或ある 耳 3 0) 0) 樂 世, ただ < 如三 棒 護 70 120 38 h 如三 元がぞっ 館ん 得大 無な 在 得太 1 せ 閑け 舒電が h 終 をう 皆なお 守護 佛诗 12 すい 房 6 h 73 我能 0 行等 -0 h h 1= 谷のおの 鳴あ 或ある 銭で 身毛皆 0 諸。 復志 復た 3 B 在あ 日かし 呼あ を得れ 今は 七 は 输? 不完 根。 h 快け 是な 一さん 重 露る 象でん 戀 ez 樂 家い 多祖 世世世 處し , O h せい 堅/: 0) 15 或る 一叉鉞 1= な 質な 15 ず。 1= 如言 俱。 有あ T 酮 12 在5 b 是: 禁 12 在为 言い < に鎧い b 斧 露る 6 0) 是 恒沿 戒ない 『音や 0) T ひ給な 6 T との 時言 處し 0). て、 故意 有あ 我や • 1= 甲": 0 蔽 諸戏仗 . 1= せい 故る 慙に 七重ななの カラ h 70 12 王 是かく 在あ 大な 8 夜 1= 3 被から 老婆 位る 0 h 世世世 我;; h & Hili L . 種しの 1= 1=3 18 て、 を治さ 如言 -• 多 我们 守護 生品 等 12 和 き言ん 汝なな 提点 手で 攝 b じら 循: 0 8 啊, すら 受力 0 諸は ほ 恒っ 1= L T 時 3 何な 訓" 18 戏仗 自じ 夜中 . 悪き 諸 cz 唱 0) 1= 王5 見か 復志 T 獨生 野。 根 周ら . 佛言 唱と 利り S 位。 匝言 経ん 坐 0 1= を執 利当 る 妙行きや 於て E 學 7 0) 思し 馬め 動意 利? 見み 白き T カン 樂等 軍公 惟為 るして言い 說世 T 18 る。 言 灌 T .\_\_\_\_ 法是 時 人言 開 -我能 有あ 12 , 頂岩 は 岩 を続い 爾音 < 5 9 所以 或が 成な 及影 給な も て、 し諸 0 0) 調明 は 心にあ び富 時 は S 111-4 b 給は 0 樹の 是な 鳴る 恐く 質ん . 摩 马〈 语 重力 - 3 貴 彼か 是 怖 船りからけ 長节 Fir 呼あ 0 -領人 0)5 老婆 か 有が 我能 聞き 如是 是か 快け 1) 1-0) 0) 温い 0 法是 念力 1= 在り 樂 h 0) 3 Vt < 力等 壁でやく 七重し 我们 中与 無空 提出 如言 30 ば h 復志 時会 作な 唎 0 を以う 今は 心 於地 或ない 迦か 0 矛5 我や 0 9 にる 乃に 世" 身ん 七百 から 鳴き 恐怖 佛に 樹し 重が 楯の 復法 宮く 至し 尊ん 117:3 毛克 我的 120 03 殿でん 5 堅た Fo んこんがう 快け 今 是かく 活的 水る 白を 1= 車 を 樂 12 を 命 出品 重有 歯か 時 在为 生や 軍公 0) 大品 • する 5 家 \* T に 如言 大福 5 作い 言い す 1-1 h

10 U i 和く三柄す Au Z 0 1 政 [4] 心に自任 1 5 (E E o 是四人 /E Mi. () -0) 政は 坐" 风, 05 W.E の撃・官定 におき提明 1: J17 123 11:1 1= 1= Æ' 限。 6 . , の楽 fi. 111 (hi-13 Wi-见 100 ME: 1 1 11. 117 211 000 12 微 03, 1 12 = ), 0\} 他 0 jĒ" 1 諸大衆に別して、傷を説きて言はく、 1: 11 111 A. الله 4 I, 200 とはなる。 9 903 W 、身もったた . 版 16 12 -5 -线 3/1 1/1 12 inte Ü [1]

一段音は含品に在るや、七重の場質、非に高峻に、

00 401= に関係 0 fil. して現代 以加州 ľ] `` 沙、 10 か. 治: 14 11 せるも、 , 3 P: 0 41E 沙 164 MY. し、近の , 12 -11 の対象 99年 1 1 1 化 THE な中心 1 1 10 . . 11 b に一家のならざり 1 1)

及り 10 / ; - j · · (E. 空間 413-了 该 松 用 也 。 属 IE /E 15 安學 (i) 0 4:17 , 7. . . . . 成1 是の 付に下げ Mi. 1/2: 八千千 に心に明禄 和小 IE' 11 して、 11 5 1

121

今世に

1

/E

75

1,0

、いた人の

ILI.

4.

守。

-5

3 (i)

8

1.

个" 99 以高さに加 计大台 る似、英雄世 1 、佐関にて身に揺れるを著け、 W. 和台 60 ME Hiller 1 世 :, 0

Mic (E

大祭に乗り

,

() ()

音は上ゆの女

~ \*

17

爾言 0 を捨 時。 世尊、 7 苦の 根本を抜除 の事に因 るが故に、復、傷を説 し、行する所有らんと欲するや我が意の随なりし きて言 ひ給はく、

若し人命を知れ ば惱を生せず、亦即ち是の 命終を憂うれ

若し能 < 可猛なれ ば異諦を見、苦海に墮すと雖も終に怖なし。

已に有愛を斷せる比丘等は、一切の物に於て悉く 已に簡じ、

生や 死 ・煩惱皆滅盡して、是の如 く復後有有ること無し』。

比、丘、 釋種大豪貴 10 To क्षि र 機派し、 . 0) 佛に白き 世尊、 拾家出 時 為す」と記 の家に生れ、乃至、資財産業多饒にして、乏少する所無きぞ。復、何 世尊、諸比丘に告げて、 復、「汝諸比丘 王位に昇るを得 して言はく、『世尊、今此の長老婆提唎迦は、往昔の日 家の最第一なるを知 比丘、 たる。復、何の業をか作 若し聲聞弟子の中に於て、彼の豪望を给て、 らんとならば、所謂、 是の如き言を作し給ふ、『汝諸比丘、若し我が聲聞弟子豪貴のなる。 して、 即ち此の 便ち出家を得て、具足戒 婆提唎迦り に於て、何の 比丘、是な 出場家語 せ 善根 の業 るは、婆提明 をか をかさ b .... を受け、羅漢果 作 師さ りて、今、 して、釋 迦を最 時、諸

人人有 0 時 り、乞を以て自活 佛言 提明迦等因緣品第五十八 諸比丘僧に告げて、 し、一城より波羅捺城に至る 是の如き言を作

L

たまふぞう。

し給ふ、「汝、諸比丘、

我念 S

に、往告人遠

の時

彼の城に至り已るや、

其の城る

の有

らゆるち

遊

の下

MI S 人見て、 皆言呵 M 财。 彼の人、草龍 11 17 ( 7 次是 11 るを見、 何ない 6 来りて 是-の 思惟を作す、「我、 此に至れる」と。 念に恋 似: が説 ただに 遊行して乞を告ぐ 、過失行るこ

に、何等 U) 松: 投版 0) 乞告 を呼 -31 るかか

此二 け、 10 水 に入ら、 Mis. FILL ( 1) M 水流 往 (三) 定品 使制 長者、後に、人行り、彼の b 例。 旅。 350 彼か 7 造造事 で連続 U) 力下 に一長者 阴 所 松: 街 15 1 に至れ 振" 0 重江 門。 に遊歴し、 除の一村に至 6 なに入り、な 11: り、口に是の言を唱 , 生り b 到多外 共の主! 街点 他等に で遺失す。 より 7,0 葉中より、一の創鉢を得 至り、口に唱言 明子; (三、 上を求意 祖宗 1= 13、「此 元 時に、彼の i 彼 して、アに得 ر ال を大き むま 、て、 0 銅; 1) 鉢は、こ 長者、別な 悲に至い 花 中 7 是は誰 て、杖頭 12 能はず、便即ち往至し II III に於て、彼の 12 がて、彼の銅鉢を得、杖頭に掛鉢を求覚して、所在を選す、鉢。 の 到以 計た がに掛け、 の物ぞ。 0) 外で 交也 別計 5. 17. 将: 識しる 1 1/2 (空得、 技頭) C 0 者の 0) 7 4 交也, はない **地** 被 地北北 0) 1= 8 沙滩 E 双色 1: に付け を近り 1) n

**述**( 10 10 3 自 AVE: (i) 300 邊京 (1) 11 490 3 1= 1074 الأو ii. 0 7 1, () Jilin à 1115 く、「是の伽」 と。時に 到江 1.1 11: Ò 知1 在、今 此 E: です、既に主 t) たた T し、大王、我、本、彼の銅鉢はこ 白意 信 てないは 王 では、 者、是は我が許 他を遺はし、往きて彼の乞人 ( 30. 、「大王、當に知るべし。 10 12 便に たき 76 りと云ふの其の に付し Z b ナニ の物なるがを知られ、 b 前主 を呼び、之に面か 2 に乞人の、なり 1111 1/4 3. 如作例》 -0 1 是在 彼。 11 を別り の人、便言 T し所と 歌: き己 (人、「汝、 5115 1) 31:3 たさん 12

安提喇迦等因緣品作五十八の下

る」。 V 集 10 餘 に、 梵点 ふ有ち 0) を知り h る 爾· と欲 願你 8 與治 爾も 0 5 の時 L 好 桃 0) 7ph 5 時に、彼の 時に、諸の乞人、彼の王に問 h 時, 乞 彼か 3 す 自除は皆悉く我が 前に願い 願。 , 王、復、 3 彼の波 之に告げて言 なら 彼か h 語言 時に、 或はない 3 を開 を得れ の人、梵徳王 ば、 人言はく、 1 欲問 羅捺 金、或は銀、 る所と 彼の乞人、 彼に告げて言はく、 する 得太 370 3" できる 願: 己りて、 h 城中 たろ 0 は 1 1 得さん 我和 に在 はく、「我、今、汝等の與に王と爲 かっ 一に自ま 130 ば 即表 左右, 當に汝にな 心に と欲すっ王、途に、報じ ちは りて、合して五百の 復表 杖頭 或は國中最勝の村落を索め、用て封邑と為こんことを乞へ。 王为 して、 逐次 と爲り、圍繞 よ、 大に 15 王に自して言 相共に、或は我を捉 2 即ち将來して に排か 「今、何を用て彼の乞見の 此っの 是な(の) 歌ら て言はく、一次、今、云何が 與意 け、 3 喜》 波羅 し、彼れ 如言 ~ き言ん L 将來し して行け」。而して彼の五百の諸乞兒蓮、彼の語 標擦城の有らゆる乞人に於て、我を用て王 はく、「王、若し、歡喜 乞見有り 大王 20 に当 10 をす、「大王、今、若し、歡喜して我に願を與なれている。 111元 一に泰典 げ きて て言い して彼の T 1) て依然 T 3 言い 波は 13 を得 **幣上に置く** は L はく、一次の 維捺城に く、「仁者、汝、今、 為に王と爲る。但、當に、更に諸 たり 銅鉢を、其の長者に 王智 我等を處分し、 彼如 0) 所用 C 入り、 5 汝等、必ず當に我が處分 して、 有り 樂。 の乞願する者を、悉く に任か 所に任か 或は我を取 東西に 我に願を與へ せた 訪ら 何事をか 我" -15 る 間是 ル から 73 せる 邊人 b いりて背には に於て何等 3 作さ なば、我、 我即ち汝 爾の を聞き 主が を聴 の患っ

11: 2 16: をひこと 成" ijis. て 粉\*\* で 三に に 17/11 1 5 19: [,1]\*\* . . 分。 11 i, , النا , 其; (こ 地 10 兵员 道行 0 113 (j\*) U) 411 7: U 7;" 2 11/L W. 1. II. 小

乏し きに 3 压。 11.5 . ifin 7 11. je s に、いんが は 10 11/2 2 MY. かっ 3 言 Mg. - 5 - -11 [4] 2 £: , 0 内に交に遠 1 () (1) 11: 取し、係び已ら はこ 入り、 、痰乏し、 30 至り已り、 水等取り 己に渡乏し己。 h -[ T 事を残らい 州字" 11-15: -て走る。其の ひ、 4 77 L -T 思し冬 一邊に坐し はは、を食力 望! T: 5 看 い徒牧、 するに , , , し込む。 7. : Li.5. 113 Ji.= 彼 制 l'I' 11 0 食を食 JĘ. Uli H\$1 UI を見い 之. , 0) 之言 正言 他 行を主 W. -彼一 11.1 0.2 诗: 13 00 Muh pha? 17 4 1 を逐む、走りては カ. 川: 1 (1) にに見え 、走って . 110 00

我们 it. 난 40 065 (I 7 飲 (n) : 多音 -未言 W. 15 1: 我;; 食せざ 食 彼 する U 人: 3 3 115 開設 加に、便ち悔 かか 邊 1-0 方言 岩 1 L 111/2 11: 111-4 を生す 別点 0) 内に 红! を奪取し、更に復、我に 語の 投产 型人有 1: がら らば 願品 Mi 12 從 < 1t え人品 我也 から 176 他们 1 知 450 1.

いる。

14

此

11

らは、我即ら分與せん」。

11. 63 Ŋ. 心 動力 700 度を行、縦なりず色なら 般: E. 2) が行 5 3:1. K 11 5° Ex. . 之一 11:1 12 有步 -100 ò ざるを見、見の 13 证 け 7). ., T W. K 其 贤" E 知さないことの、 1 5 141 虚さ 空 120 创之后. 0) IE. U 他们 14. t U, 芝 6 , 間支に於て、 (1) 飛 (1) 腾 吸" 值" T 片. 冰? 序。 b IL. 1-彼" 711. 三、行沙 0) 1 10 M.

共 故? 生。 食力 值" 淨: 3 此 111-4 多 15 18 13 福言 心心 0) 0 乞兒 **摩** を きない。 教力 摩: ば to HI: 省》 彼か 化 0 1= 1115.= [] 1= 或は、 茶" 見ら 今だら ん。 而曹 5 茶 已海 比丘 福急 1 O) 0) ば 值" 迦" 地步 78 滿 0) る 13 0 h 方法 作 食 内 35 應 0) 0) 願 3. 1 11: T t 將ら 14 18 2 1--己なり 勝る 在あ 願! h T 斯 此言 17 1= 1 自なか 勝 -更き て、 る 13 • 支 13 T 0 0) 0) 空 是 佛二 -T 1= 我能 图元 如是 如三 ( 12 と真な 勝た 是太 13 to 1= 别公 们だ 0) き人と 37 1= 頓き , 心に 勝い 们花 人 念点 3 睡士 0) 将や 0) 3. 1-呼 如言 我 1= 沙井里 人气 來言 1= 曲す 1: かっ 3 b ip 值的 茶沙 术 於て 是 1- to 250 6 1 能力 T 73 1=1 は 作" 去さ し。 水は 1-5 未" 遇 此二 h 0) は 3. を施 來世 -\$. 願為 3 せ 18 るつ 0) 44 3 50 0 0 時等 作な ん。 0 布 たん 貧流 h ~. 日本方 其そ 施世 歡い 1= 然か 暖 0 < 4 發も 木は 復志 彼か るは、 給 にだい 57 1 -赤 图文 0 13 往 人人 • 辟影 亦た 元 0) 心心 1-厄? 700 敬言 が應に他人 てい 世世 支佛 を以ら 此二 是 0 0) 願為 汝 質な 彼か 供: 此は 辟中 身為 1 0) 0) は 所は T 支佛 信 養 願, 大心 8 を 0) h 威 . 辟支し これ 說 彼か 発力 变5 To h 7 0) は、 作 德 指心 受的 0) 行等 0) に、 0) 比 te 豪族 す 世世世 逼か 法是 学与 食 納 世: ? 2 投か んこ 是なの ぞと疑さ 0 かい 您 切ち 7" な す 所き から 生命 頂 0)3 摩は 35 3 0 0) 2 此二 3 姓家 願 1 や不常 被か 貧暖 戴 呼: 如言 1: し、心に、 生: 企 (1) ふ有ら 茶 空 き法は 13 らせ 曲 -0 身為 11-5 迦沙 ずしてく 1= < op 3 世二 遙る 在5, は我に 是 騰は 有物 を 及智 1 未み ば、 受け 我が 5 (= 3. 6 () 0) CK 審がら 來的 念を 彼か 7 活 現以 悪気道 世世 異い 収 命和 0) 王か 0) 去さ 唯意 在 **介** 見以 時為 上と為な るかと 3 作 を得 せ 若 CK b 山山 於て、 に堕 聞? 神通 を作な , すっ 1= 辟されてし 見み 是かべ 於地 1) 337 斯 日意 ~ せ Ź 若 す It 恒 0) To 6 0) ざるら 10 , 莫\* 如言 治な व भी 散ら 人 現以 0) 佛是 . 化 即意 受 我的 20 カコ 速令 売ん 70 1= h 愍むれ 波は 是か 到少 て ちは < 福言 n والما ا 来。 0 證料は 此 るこ 0) を 0) 田之 から 婆 更多 如三 那也、 如是 0)

143 11:. F 12 W. 13 JE . 1) 16. 王? (姓) 彼 48. M. 311 171 Jī: - 7 1= UN U 1 1 ζ; (V. It's 被 明学生 111: UI 12 渡堤間 1 W. に続い を持ち WE 1.11.1 1. 1 21 1: VIL S ji.j 16: 1814 Z . 01 -1 に、彼い と映址 T る皆 1日: 国 , T 120 **力**言 11 ... に 生: 2 10 201 W. に値 之门, 33 ので、今、 りて、付て 学: 問, 一代、大富 111 b 11:5: []. 11 证明 京 073 1 九 当 出。 り、又、乞願の 11. J) 彼い )<u>|</u>|-乃主、己に Įų. 加言 12, 1 の中に於て、豪姓出家 大人人 投に値 こ少する 感觉 姐-12 3 を得て、具 乞見 見 下、 に於て、 世" Min 伽 渡提明也比丘 きがほ 1 1 でをひていいく で、出家 所 **沙**. 主 [1] に脱れて in The 所言 -i-i, 17 無なな 降支婦 H. 121 U) UV 紀法を、 L 八人 近明 MI 海 HE! 1 1 な 强小 さずして、何に 芝少す るを得て 彼: 受け、 1,5 70 () 11/4 -かって T 1/2 WI! ---がははいい , が茶垣を焼せる、彼の Mi. 3/2! 彼 7:1) 13 Ĉi 是 1 Mil: 化 122= 0 る所には、 13 ( 漢果を得か はい くは、 時 lii. 0 -13-11 \*1000 具作 是 に於て に開着 投品 1 に人天に生れ、 'n 加き有限 ならは、 11 -1-1 O 我们 當等 , 我们 李郎 な受け に住る 12 是! 被一 0.0 (1) 渡提門 0) さピット、他に知 生 生 (1) M , 業似 1/2 411 在· 造。 乞食 信旅 経送果を得 1= [11-3 16. Hi: (= MIL. 11. 根 を ().・ [1] -してく C 17: 近に 3 5000 以 [3] 00 が 1.5 ,ď 12 fa L 活 細言時を世り、戊 11 から 多く快樂を受け . . "说 l) 1 b 13 13 -1/-HZ. (†) (†) (=) (\*) 養婦女 根门 . E . /1. , , せん 10 1 1/2

15

W.

12

地して

M

.5

-5

定きに陥亡師

u Z

所三女を持

3

5. E

して、

更に落積紙し、一時に

H

b

を持ち る 能 端身正 は して彼の含む ながの 直 即為 5 にして、即ち正念を 漫場に 彼か 時 舍。 に乾か 城の |婆提城に入ら 0 阿蘭若樹林 け 3 白や 象の 得太 糞: の内に在 T と欲い P 求見 一夜を 5 往りない 過ぐ。 0 時をに、 聚 乞食 8 --爾: 以為 彼か 0) の長老い 時き T 鋪 長老婆提剛迦、 と為な 諸草及 上之 び横葉 1= 华兰 晨朝時 真 を水水 TE 鋪 覚く 373 7 て、 衣木 を著っ 結けっ 了に得 加力 け鉢い 跌: 坐

彼か 各谷別のその 0 時。 に、得 城内に多く 13 3 ってったと 所 のる 食、 せ かで食い 3 活は せんと欲す。 人有 り、乞ひ 丽\* 7 食 0) 時を 7 得已り 長老婆提明 1 共产 啊? 0) 迦、遙に 城る ょ b 出小 是の如い T ъ 城る き諸は を去さ 乞言 3 食人の、城 遠 6

きて

0)

h

し、

百

0

人に等い とはい とはっ より する故 する 乞食さ 是での で見、 如言 1: 既に彼か き念を作す、「 遂に 來記 h 彼の邊に往 て食い 0) 食じ を乞 老 得六 此 ふなら 0) 城 3 比丘は、 を去さ 默然として住 h る遠に 3 必ず我 カン 是の念を作 i, ずして、 等に於て、憐愍す すっ 啊= 0) 别公 己りて、 時 1= 坐 して --v 切にの る有ち 各各自らい 食。 諸乞 せん 5 h 別に食する

少等

を減り

双

彼か

長七

老婆提

明的

訓加力

與なた

20

1

0)

と課す。 户。 波斯·那· 利跋陀( (Prisenajit) (Grībhadra)

所

のる

内

より、

1= 11:3 0 爾音 羅ら 彼か げ U) て、 國 時を 0) 城 0 橋薩羅國 其 是か 合い 婆提 0) 0) 如き言 王波 t 斯 6 0) 那 を作 出っづ 11:3 の正言 す、 遙に婆提唎迦の つ。一大臣、 波斯 尸利跋陀、 上と共 那、一大白象一大白象 な 60 8 此は何の比丘ぞ。乃ち乞見より、 彼の乞見より食を乞ひて食 其の臣を名 其での 象を名 it T 一けて一分院 = Pi 利跋陀(と言ふ。) する を見、即ち大臣尸利跋陀 利, 食を乞ひて奥するか」。 3 63 -3-ことい 3. 乘 時に、 騎

提

哪迦

等

因緣品第五十八の下

T 15: 14 告: 1 0 111 - " 1181 U) 111 110 325 13: (1) 小小 過に ill 1 III-1 4 正に、 加 1110 1) \* 1 101 £. 41 [ii] 111 . 7 热 彼。 E. 一渡提啊 の選提 波提, 1/2" ---達四 114 الراز 過を行て -15 道" 1) 0) .... 邊 (C 向). 王物を受 Tr. 0) -E (1) ILE = 17 口 即: :,: 1 . 已9、 利" 彼い 11/21 3 定 大記 を知 -E.S IE 小 () 彩 11: 全将" 全 開<sup>\*</sup> 18 T (-.6 7 11 111 T." 1) を其の -EV 2 1: 1: L n. 大江

util : 日子: 185 4 2 て気 被汗 逃入 3 1.17 70 から 心に 禮 12 版 () 15 . 33 度せり 1 1 (1) 我に今、 是さ 樂 乞食 13 51 3 013 0 彼為 來: 'n 7 411= - W. 大览 て、 して 0) U) b 3 王當 足也 11: 111= 11: .. 從 貧なる 貧人は (=) 食 1 U 2 全作生 机 心登心 王波斯州、 T -10 した。 左: 知也 でいいて 3 1 1 影 3 1) カン il 0 食 7,0 0) ~ 今は て、却い なを乞ひ に語る 得! 7 III (7) 彼 0 故意 0) (11) '-我是已 8 大" U 3- ) に、 時 がいい 婆提 たいか 長 又没 T 松 彼記 老婆提們 我能 服汽行 141 j · 荣生至 15: ilii " idn\* 0 13 1) 諸行 15 今日 12 b 0) 包 住事 IJ. (1= i . 3, 校 兒辈 日も 迦\* 11.0 是 但是 0) 0) あ -[].jr.} 情: 411 : 116: 45 彼如 をして、は窮 () らず。 切きの 三行 -证 1 降さ II, 0 カ・ 維。 無法 7)3 Ti 治: 盤. 王が波 情 ľ, []] 114 我に ずし d 机厂 () 134 0) M. 7 圳 15 を断法 浆 那 战" 12 脱岩 1 IT. 100 F 11; 1: 生じるう 自ら七種の 1 级产 10 L せし 行け 1121 C UI 很 13; 祭! b 111 560 よりど 25 て、 . 1113 , UJ 1: ... 但是彼如 15: 1 " . . U) 13: 是 1,-() 質は石 欲! 老皮提 200 F 人 す 0) 211 15 12 宜 11 3 引 3 b []]] ( 1111 欲·瞋志 長言處 力; 机 14(1) 2 後に、 復 を作さ 红 du"

٠

次に、 より乞ふの 大贯, 我和 亦貧 弘 我已に 時に、 して七種 無病の處を獲得せり。 悟薩羅! の財質 雅。 の其の王波斯 無なく。 我も亦幽冥にして、 但是 那な 彼か 復荒 の煩悩 婆提唎迦に白して、 に病や める 諸衆生を治せんと欲するが故に、 に住ち 是の如き言を作す、 阿多

我を憐愍 我も亦煩惱淤泥 心するが 艺 故意 1= 成に、唯、願い 沈湯な せられ 我们 は、 人も亦、 貪欲の病有り。 願, はく 黑闇 13 、阿桑耶、

は

<

阿黎耶 Arya) 聖と 課す

是の如き言を作す、『大徳大王、 數に 製我が家に來至 此の如う くすべか せよう らずし 爾の時。 是の語 長老婆提明迦 を作 し已り b 橋薩羅 て、  $\Xi_{i}^{b}$ 歴史はあ を捨 7

て去さ

る。

告げ

て、

### 尼婁陀品第五 小儿 (J) [:-{,

(1) (1) 伽音 115 ( Ma (1.)= 1, 17 ---30 尼坡 世: 谈 THE -浙北 1 此 告: げて、出 (1) IT: が中に於て、 U) 写 (1) 1= (1) 加了 0 0 にはた 3 7 lk: を演説 で作 語ならずと為す。汝、 し給言 L. . . . . -11 0 明言 100 尼皮 能 100 起 16 200 谈: J, 尼安阳 何。此 IE: る英かれる ii fili. Ele 法 file! 141 انالا 1 に於て、是 6) 已後、

106 = を壊り 1.1 旭 安陀、 () 1.7 唯、天眼 Wi. 0 E ik! 全以与 HE! 道· 比 、 我 せいか 0 . 下尼坡陀こ、 正に以て 川: から の色を 韓聞諸弟子の中に於て、 多時。 视点 -5. 睡るを得る 0 制。 ざいい は、 D: 清 泽 梵 故に、 比。后代告 に、 0) 内以 けて

11,

JE.

O.

阿尼

101 \*

1

R.

(Mapiru ldh o

17

è

1

作

11/2 機陀

ft.

十八谷

05 地で五針を持つ。 にがて、 NE: 尼度 Mf" 院、 の時、長老大日犍連、紫敷敷 諸 の衣裳等の窓 総世代 11, の所に語向し、之に語 るを継び、又、 时;

批"

有。

ならに、

Fifty of the second

1922

11

ならい

足婁陀、汝、今、我と共に遊行去來 せよ一間の時、長老等尼安 能 115 連ん にはる - 6

窟 都 100

D

1.

11: 15

3

PC:

.

14

810

PL . .

1 H

0 

000

41

> MA M

n

ていばし、一度

7 断。 者は、 住せる、几く 若し神通 MI を以て近は は川 (ET せっちつ (成性よ 投" 1 Will k" 12 の成るを待ている情 岸 は地に成代 足少吃 تالا なる。若 U) 表を縫 0) 日子さ し、以下、公、 まる。 はいにっ 11 連、復、 15: の緩脱 老門 意に成 111 Qi · FE 2 ### ### F. 1 UI 200 3 流川

10 天老摩尼 妻陀、獨、 ら唱べて言はく -世世 誰だ カコ 樂 h で 功 を 作 2 と欲う 1 る 3 0) 0 我が 與

T

て、 長老摩尼 陀、 爾: 其: を作な 0) 時 0) **ル**婁陀、 我是 身的 せ を 3 世等な 汝が 現! な 問 です 聞 獨しいり 為 77 3 往。 て言い 給 め 房内ない 1= 47 たきて長老の 13 針は 是の を貫 に在記 < 誰 学せ 語 まし を聞き 摩尼婁陀に至 713 て、攝心坐禪 我が ききた 0) 孙 為 めに到を穿てる一。佛、之に告げて言ひ給は て、響だ b し、乃ち清淨 前章 ~ ば、北き 1-於て住 -1:-0) しま 階を 天耳 でに 屈 り、針を収つて賞き給ふ 以らて、 伸はす る如言 此二 3 0) 摩尼婁陀 頃意 なに、即ち ( 本處 爾の に於い 0) 如是

を以ら t 0 b 已の T 8 0 時、一次 に穿が 辦 諸 なら給 せざ 此 切点 丘 0 僧5 諸北 3 2 は、所作 12 **比丘等**、 佐助 20 既に是 L 有物 是の語 12 1.96 る者を各各相助 0) 0 品 3 泥点 傳聞して云ひ オシ んや、 問き、 各各思惟 復為 Ut y.) 我等、 て道い はく、一世算 すらく 何の故に默然として、相助 、一世館だり は彼の長老摩 とも稍尚 ほ彼の清淨梵行の人 尼婁陀 け 3 0) 6

る

1= 当古の 復志 日 摩. 此 尼婁陀 に於て、 丘 是の 比 ひ給ま 因, 何等 丘 彩。 これ はん 善業 3 が、「諸比丘、 以為 て、 b \_ 2 老 かっ 佛の 種ゑて、今、出家するを得、 所に往詣 我が 是の語を作し己るや、佛、即ち一切の諸比丘 意: していし 弟 子の中に於て、淨天眼を得 してい コングく 具足戒を受け、羅 、一世館、 の彼が たる、最第一の **純漢果を得** の長老摩 に告げ to 是尼婁陀 るぞ。 者は、 ひ給は

北

一院品第

£

+

III. 大任 便 L. 1,0 < 111-4 外是 10 愛した 汝 燈き -17: 正の 13; から 如來 此流 打 3 思し b 應 惟る 松。 Ir. 我常 供 を作 彼か 0 1 為 正偏知・明行足・善逝・ 念さ 19 語 何 66 我说 YE" 1= (= 1: 音根を造 來に 説法法 往りませる 今復、 3 0) 時、種芸 衆内い 1/2 父母: 去な に坐 久遠、 111-4 種の 世間解 -E " 12 に天服 して 無是 是 拾い 共产 家 0) 念を作 0 [inf 出家 法是 国に 士・調で 僧言 を説 を計 助, 13' 済が 间三 吹す。 ( 1 大表 表 を出 を聴く かと ・天人 えて、 阿· 雖しと 脂 0 0) illi\* 彼か 時で Mi を備 居立 Tis. 0 极 佛言 居 沙汗 Ò 111-40 1: 作三 して 例 子 111 (11) 0 5 0 子 111-1. 川; 未" it: し 水寒世 -1/2 19 % 19 % 名字 法 - ) にた 心心 = 副。

1,0 12: VACT WF: 1 -1111 順 fitt: 13. E. 5 IE. 12 兵等; 我, 正是 来。世世 0) 15 所と ただだで、 是かの 如き佛に 燃料を 们作 外 さ、彼の -供 走" し、 佛に 心に是の 説さ 法を 

Dīpainkara

tathāgata

弱•

俗

0)

3 -

0)

河" 111-Wil. (= []] 100 700 111 1 验: . M. - -. 7 0 70 1: 7, 生。 得\*て、 111 (31)= 111-大夫 世に、 他一 天 {III. 思なった。 何. 人師 U) 於: 問: 確" せかから . ·世章、 弟子 0) んな 彼か fi. ゆる天眼 2114 明 0) に於て、 -j-5) 0 川宇。 大二 财品 然的 MI: 15 11 17 , /211 來· 随他 13 ---我第一たら 11 供证 12 ь 铜道 知·明行足·善 12 未为 18 來 (1 生 人 

て、天服を得るもの、汝は當に第一なるべし」とこ

6

13

-

科。

迦牟尼·多他

伽多

· 阿· 羅·

河。

范

三佛陀

-

12

U.

十號且

具足す。彼の

世介

のからなん

弟子

に 於!

阿芒 大高 計畫 佛是 の子 . H. : 比 の大い 丘に告げ 111 て言ひ給 11 即ち、摩 13 3 二汝等 尼 。婁陀 Ir. 1 17. 或は心に 近か -何 ら時、佛、復、 信 10 phi phi 比丘 0) に当 時も 17 11:1: がい

世世に、

悪道に墮せざら

んをしと

せん 其 如言 73 0 0 2 30 門本 流さ 如言 7 0 n から 彼前 願的 を得 為六 3 塔: きまた 72 18 1=5 為 因: る 欲ら 0) を後き 所に於 に値 を作な ## 3 寸 د 82 尊人 0 途; h C) す、「此 共きの の有り にはき 故意 阿· 3 ひまつり、 1= 欲ら 0) T 1成 時; する 6 3 0) 彼かの 脂 時; 9 O 0) 3 に一人行 彼に至 5/2 -塔 彼か を 成の戦 韓間弟子 若しく 塔な 13 (増)盆し、叉、箭 作品 念日 見一 b 3. は彼か 好! , 1= 12 10 b 1: を得い 0) 誰言 の。明言 您; 毛 1 1 5 b 燈; (1) 0) 往告人遠 に於い -: 73 30 だっ +11-" 11: 师-0 彼些塔 然に , 3 370 所說 其。 明白 T 12 0) h 鉄でいり の単語 上上す , 14 72 儿的 T U) 1 天派 見合 < 加高 0) 明字子 法是 13 以 12 3 0 るを見い 網節 を得 求是 7 1 7 1) 一賊人有 逃を去さ 我们 -灯; 34) 0 るも 順出 9 -3. 姓はな 13 来 华世 供 流 阿幸 次是水 < 111-る遠 のの最も第一たらん。又、願 1= U) 心 (= 挑記 綱? 13 (1) , U) ; + 31 明寺 7)3 12 問え 浄を得い 我说 告: 寸 C, 111: 的 夜中 o Mi. (= ----す T 彼處に、一辟支佛 間 此 2 制 きに L (1) カラ 於て、行 心の 塔 故意 . U) 1: 彼かの) b 彼か 日年 がを得る って、 彼か 水 U) 彼を續い 骨がい 単語 燈 0) きて小徑に 您; 速かにか 0) 111-6 0) 已能 制を検引 油意 守え 合い 還, 知\* はくは、 17 利塔有 或は此れ 將言 角平江 12 17 に続い 7 任為 是か るかと 欲ら 6 h 1 U) 彼か 虚 减少 1

## 卷の第六十二

摩尼婁陀品第五十九の下

111-4 遇作 彼か を徐 月音 是 0) 食 The? -1-師等 尼日 0 0) 業報 復為 1 厢! 3 進る -17-U) 能" 彼か 作 日字: 7,01 清浄心 定: 此 しょい 彼 に低い 1 1 1h (1) 佛言 135 0 1112 U) -順高 11:4 業根 6 .1. < 6 1 illi: 心 70 所 0) 17 を乞 是党(0) 得人 生物 以当 -N: 0)3 北 Min o 法是 大には II. 1112 IT. はく ~ 復 加き を 1-まし i 1) 是かの 介か 2 誰言 11: 7 は、 て悪道 で 利心 今: 我" しず 願為 65 てい 我が 願語 -1, 如言 荷山 カラ は 我能 せる等根が 異い 沙元 V < は 333 见 に於て 願冷 後: ひ給 法 は < 0) 彼かの でとってい 1: は、 1 5 を作 が 間に 我们 13 1 世館 我们 復江 1 FIG." -1 打方 出。 英統 6 連為 せず b 弟 0) 100 7 変い 世 家に にか 子の) 11 有ら 汝諸比 0 彼如 な 角星 ir 願為 恒力 Jile? 獲得人 1: た 0 . 4 11 D 产尼 悲 業力に由 天影 源: 1h る弟 II. < 作印 天人 す人言 L シ はん 1 18 L 彼か 子 たと作生 具"足" 1-10 に、往り 得 1-比 我能 0) 03 是かれ りて Ti: ナこ 中に於 時言 元がい 彼か b -13 0) 水: を受く。 0 , Ha? 如言 反、 th 0) 成で 今出家すっ 辟之佛 業根 き 世\* に於て して樂を受け、而 15 人、時支佛 に悪道 5 天 領に、 1-II. Jill : III! III z. 介 1112 1= 利" JE C 1) 10 L. 生るる英 るを得べ 0) 政ない 松中, 得: --順き 上次た 个: 彼 能。 U) in 前美 1 2 0) . 0) 70 具足波を 7、我、第 寫 11.5 1= 1= カン 往 t 1E.5 1-117:5 01) i, 1 /於: 彼が 1-1) 汝常 11. 10 是外の 1: 0) 企 大震 受け、 版。 油。 *†:* 2 115 比。丘 復 (三) 次:: 200 如言 (= 11)] 3 30 值: 1

漢果かんくか 10 得太 た h 0 汝 諸さ 北京 我かれ 復志 記 多 授う it 我が 一季間 弟台 子の 中。 於て 座: 上 と 実 に

第一と為す」と

雨か 所出 12 りか 1= 告っ T 111 3 け 給は 飲だ 食有 は 佛が りて、 汝公 る無し。 を頂き 世尊、 禮。 愁ふる莫れ、 當に何の 波羅捺 却。 しっさ が城のの 計を作して て一面に住し、一面に住し已りて、白しているの人は、ないの人は、 摩尼婁陀比丘 の舊仙居處 かっ , 諸北 鹿野 は、現在の 比丘をし 一苑をき に在 の福力甚だ強 して、一日中 ます。彼の時、 夜を過 さし 言を 天人 さい。 む 雨め 恐くは「 る ~ 100 00000 世世世 天 20 眼 老 を得 जि दे 佛はけ 今日天 7: るした 回为

今点 日息 比が は 應當 に一日一夜を過すを得べし」 ٥ 肥 4 るならん。

1= 111-4 力に在るや、 し。 爾· 批: 13 往 ~ 0) 時、長老摩は 彼か 至 h 今い して 0) 0 0 長老摩尼婁陀、 五言 時 時に 我が微供 # 4 衣を著っ 彼か に当まれ 質ん の釜食を送り 0 時等 世尊 波羅6 りて 至だ け かを受け給へ 00 h 捺な 鉢は 默然と 捺城に入り、 忽然とし を持ち 飯食已 佛所に指向 て、 に辨 っちし我が 鹿苑中 7 T , 語 比 丘 其の域には 受許 Ti. し、到り已りて頂禮」 百 0 火き にかか し給言 の釜 唯於 ななを食い 延食有 入り己 に、 2 原於 ひ、即ち諸少 はく 研 食堂に來至し給ひ、 b せば りて 0) 13 明学 來; 就 、一切の諸比丘等をし 未だ質で 4 b 9 し、却いて を敷き、 て彼か 長老摩尼婁陀、 て食し給 0) 前二 敷設已 乞を にいた 一点から は 敷設せる所に、次第に坐 h 告 る 1= をしつ に記る 0 是朝 しず 住ま 啊: す し、 て一日いちにち 爾音 . 川寺と 5 0) て、 時 佛に白を 亦更 に、 0 時き 夜を過 長老摩尼 往》 衣 1= 世でなった 親に を著 して言 63 T 佛に 識さ Vt 日中 业。 鉢は 矢11t は の東 陀性 白ま を持ち 有多 む ( る

尼

业

陀

11

第

Ŧ.

-

九

の下

illt. 1 心寒吃、 已能力 で、然気 技言 15 信う 3 U) 後门ら • 次に 饭食 1= から しに it, 4 を見い 小方 如意 6 T 1 五言 諸が 百つの の心食 11: 3 18 洪 18.00 9 持节 計場。 堂に指導 佛る 从35 CK 付き 14. 1=11 1. 旭:

彼中 100 Mt. U) というという 表" だ" H.F. U) (= 115: 1. 花亭 改器" 投いる T 此类 4 -55 U) 域に 尼坡陀、 1= 加豆 き小い 往近人遠 辟. 乃言 坐し己も 佛言 إثالا fi 0) 0) 時; () 如言 , て、 3 依が 波峰 3: たに 小作 0) がはい 城に一致人有 の果根・多大 T 住等 C. II. 15 婆" 初 11: の功徳・多 げて IIE = 6 THE STATE OF THE S 名 12. TH! 17 天! ·fi' 32 73 U) 战也 と無く · 沙. 0) (j TO SOL 75 10 1 This 倉庫 30. 桥 0 を立二 们; Mi. 17. 1) 12 桶。 [P] : 6 12 15

記しい TE! ini. 2 Mf 向 0 de. 111 An I Wit 6 7/10 () 5 11 3 明, 0 , 0 技 3 (= 11 を写す を以為 唯たり 太皇 127 b 正常 日李 14: 6 ... 骨さっつい 如言 17 03 b , , T 11-12 共产 加三 一介言、岩し然 道等な 3 白素 金小 7,2 0) 起記 持 少! 4 流 + ) 你 1 10 -5 明される 156-1'F" 2 -波音 11: -11-1 2 13 遗 100 能。 te Ò 、人民飢 旅" 1 3 12 よいは我が ---を見み 建. 2 1-我们 -}\frac{1}{4}\frac{1}{4} を出 人心 l) 1 . () 373 3 100 18! -1-0 0 0 性 次二次 1 何 みの して 大心に 红; 1:0 U) 10 に乞食 後か 來 1) 明字等 0 乏沙, 11: 11 1-行作 选: IQ. 當在 明宁; がに対し 我的 (= 15 1) . 3 こと 食 彼如 10 K. (i) の時支陽、 似一 3: 2 0) Ak, 制护! 0) 0 かる 時! July L 1) , 婆! 78.25 mg 3,0 10 出家人、食 題" 111 0) 信内に、 IIG. MA: し得次 训; HF; MA 0) 復 城: 之 12 || .\j= 化七二 にが出 /m; = 3 0) b . 内外、多 读 دې 11:1 全! 10 人 0) 1 • 占 一川の ill " H · 10 / · 被出 fi! 07 13 入が死 所二 HEI 0)= U) 0) 1) :

せり 産り する ちて を て、 彼か 採さ 挽け 0) むんじん 0) に地か 我に 屍し み欲するや、 西意 諸人輩、 世 「我は 知力して 下的 10 る 彼か 告げ 脱せん 15 0 つるも 時 此 脱" て言い 將言 彼か 我、今、力を盡して、此 0 心に没せん せん と欲い の林や 0) 新柴を採ら 金元 有ら 彼如 はく を以て、獨り用 んと望む の白骨、悉く變じて金と成り、 し、 に一白骨の屍骸 ば、 . 「咄、人、何の故に此の とせ 慇懃 るい 當に我が為め h らる時 1 から 亦きたち 力を用ひた 為 め -37 る能力 死屍を抱持 打3 10 **b** から の屍 に脱っ 出って はず。我、 忽然として起 るも を脱せ す すべし」。 T -0 城外に 1. . 骨屍を以 脱ぎす しんと欲 來 時に漸漸に家内に至り、 自じ 至 li る 時に、彼の人輩、詳に共に此 然に地に障ちぬ。 を得 きまた 7 h て、城内に入る」。 するも、 城内に入る。我、 • 尸陀林 る能が 1) , 了に得るか 我が項を抱 13 Me. ざり 相が 我们 333 1 去さ 能はず。 彼の白骨の 我、彼に報じて言 城に入 我们 一る遠 きて住 啊-の時、是の如 彼 カン る時、人、 の日か 3 汝等、若 せり ず 0) 死屍 骨屍 0 に於て、日落 我、彼の時、 て、 き念 を脱っ を捉と 我を見る 一十二 38 せん < 脱岩

に刺き 地雪 0 念を作 て言い よ h 伏藏 は 尼 し己り、即ち彼の 派を得た 婁陀 「汝等當に須ら 第五 h + 九 大荒 の下 梵徳王の く此 受け取り、 の人に随ひ 邊に指 用為 向为 して去り、 國寶 と為せ 白して言は 其の人の指授す 時音 に、梵徳王、 く、「大王、大王、 るを、 悉 の左右 く皆受け取り、將 (= 知 を喚び ~ 之前

た。 さ、 説、 て、使の使人に示せり。衛の時、使人、送、死廃 に重け、同の時、 人、汝、羸狂ならずや。何の故に、彼の死屍の白骨を持て、以て金と爲すぞ」。而して彼のた。 と、これ 左: 上り iii > の自分、次の 即: 1 我と其に歌り 如きを見、見己ら て家内 に至る一状、即ち命を ₹ 视; (Q)

h

0

住い至 216 1111 110 く、「咄なる哉、凝人、汝、癲狂に著せり。何すれぞ此の白骨の死屍に於て、金 再三、是の語を作し已る。我、爾の時、下に彼 è, 也 治、通りて上 質にして虚ならず。他、順はく 供養して、能く汝に是 地位王 「大王、當に知るべし。一個人有り。我、曾て、此の仙人に食を供給せり。必や簡にこれ彼の博力 が会 して、 して虚ならす。惟、順はくは大王、早く精受を爲せ」。時に是德王、遂に即ち後時に、復、王の邊に至り、王に自して言はく、「大王、當に知るべし。我、 のに変える はく、「善い哉、仁者、汝、何等の善業の因縁を作し、食て何神に事へ、何天 他の企賞を見るに、還これ白骨なること、本の如くにて異らざか えぎょ み に白して言はく、「大王、當に知るべし。此は し己るや、時に梵徳王、此の死屍を看るに、遠、我の如く金寶に異らざるを見、卽ち の所に至り、見に前事を記 の限を作さんとて歩れ の加き肌を則を見 るものなり。順はく へたるか」。我、何の時、先得王に自して、是の如き口 13 の金を焼りて、是の 質に金なり。是は死院に非す は、沈徳王も、亦是の如く 110 を作する若しこれ れば、 違に即じて 自己 心心心作 復熟 ことに 伏蔵を得 投記に せんこと -1 を使い り 川<sup>\*</sup> の) 金世 1/2 古げ Tip G ある。 たるは、 我流 家内に ていい 作りま 1/2 拟品

今にち 0) 致な 0 す 如言 3 善業業 後のち 我的 疑ぎ 35 3 虚りよ 造き 作 T 今日是 須 せ 3 を以ら 是 0) 意に 果報 T 0) 枚点 魔た を 得太 に、 200 て用い 今に 8 12 る 此 73 3 0) 果 ~ 報 Lo を得 時 72 1: b 0 梵徳 汝荒 0)5 此二 0 我に告 果公 報 はい げ 人能 T は < 奪き S 無なし。 汝元

8

0

1

最勝上妙うじゃうめう 復表 て、 須 1: 服ぎ る所無 在あ む を以ら より 共 る 長ちゃ h 如法は 所とう 輪沿 老道 0) 命盡っ 聖中 福さ 資料 に治化せ 0) 報 宮殿 きて、 在天 我品 上と作な 彼为 3 受け、 意意 果報 を の身み 彼か を得 3 復志 b . を得れ にたが 0 乃ち彼處三十三天に於て、帝釋王 時等 カジ ナこ 15 多多人 で、四天 天ないたと 彼<sup>か</sup> bo ず T 大き 即ちな 正書 若し人間に生 一食を布施 1=3 1 辨べ 快樂を 生るる 彼か 下了 ぜり 0) 時支佛 を治し、 受く を得べ 0 IE å 4 いに一食を布 12 に彼の一食 n 3 果報 是なの 世界主 T から 如う は 如言 1= 豪貴 , と為な < 因 人员 を施 流 施世 b 博で りて、 上と作な 0) 0 せる 家小 命祭 せこ 1 下生するも、 に生き て、 h る 0 を以らて 世間以 • して 業 復、人中にんちう 更に 12 を て、 天人 を護 以 雑生 の故念 1-T 資料 、現に傾 持ち 生 亦なたまた に於て 15 に 12 豊足し、 すい 7 七寶具 七反、三十三天に生 0 天人 國王? 是での 我が より 0 時 如し。 乃至、 足 所生 下に生き 即法 と為 し、 ちは して 0) 一食さ 乃ない 處と h 切乏少 弁に re でを施 恒沿 人間に n

0 五克 宫 百 0) を造 伏蔵 有 せりつ 生 6 T n 一ならは 自じ 我かか 夏坐に 生 1= 現だ n 出版 し日い 宜る せっ しく、 50 , 諸天な 皆一食 二は冬坐に宜 Fif 來5 なを布 北京 施世 -15-3 果報 0) 質衣を 三は春秋二時の を以ら 將ら 7 て、 b 0 我" 我能 カジ 居坐 身上 0) 父二 1= 母也 700 宜しっ 覆は 我也 7 1 から 為た 地方 の食き 下的 め 1. を施 三種の

せ

3

0)

To

せ

6

0

摩

尼

佛言及言 間刊 3. 小 を施さ 0) 1--17-無な 所能 h 毛管 1= 3 1 出。 に於て 於 作 1. 1 III. 2) -63-欲 僧言 . 2 131 催ま 3 300 1111 经行: を以言 مرد 3 7,0 0) Mª だ 知す 即門の 汉 111 B 水 力: AG: から 371 1-出家。 乃も是の () 15 1. " -1= 13. 故: 介! [集] FILE 10 力を 上言 III. 1 以 快事 -U) 1: U) 家で 故意 此二 **É** 13 飲意 0 12 T 所になっ () 楽に 然是 1= . 00 位: 容; 防护。 江き 0) Bla. 故意 食 物! , 1-了) 1= 00 即ち 支世( がにて 果 深さ 11:3 た 15 13 食 . . 0 1) 4 ATE 方" 限 供《 ---以及 Ò 近江 我们 , 水" 悉人 5, 施言 () 0 100 F 点 , 成的 を設 温泉 父: i, --3 ĮĮ. - -زيد EE! Fit. 彼前 の釜食行 所当 ·//、) 飲の 1 る果ら きょうと 1 坑" 0)3 识 If: 也会 まん 學是 6 0) 45 12 法 长 食 3 11. 15 0) 111/3 足す。 佛ぎ 372 · 训。 调 Ell と欲る fi 景 0)0 10 1; 相信 6 かり 施せ 信大衆 () に流水 以 家的 3 0 b B11 5 て、 0 -1 E 1. 51 T 作品 我沿 彼 13 1 復立 31 , 11:5 3 1, 我" 渠<sup>3</sup> 果的 < 0) Cop -3 b 金儿 ・已に辨え 業 が前に 田ださい 红; 来たり , U 彼。 Ĺ 決定 **公** 我品 銀元 投が 10 国的 共产 0) 7 縁にて、 て、 な被検 施管 这 13 食; 水 HE: 充 int's 冰点 ₩: 国気を 18th - T 1 l) 他与 此: 等 3 して NE! T 1:" せ 果。 J (= () 1= (1) L (1) 自然に 我、彼 天沙 無行 报 世等俗言 Rito 後有 波点 Ü して T /E" II; 支佛 8 能多 制<sup>主</sup> 我能 10 (1) 72 熟出 持なり 0) .. を受 1= 40 0) 0) U) 0 b 送言 樂 出意 時。 與為 13" 上知 0 102 食: 0 i i 1= ただけたい 生1 に気気 报" け 3 125 (= -35 彼がの を受 即言 入い す を以上 115 S. Ċ, 1 الرد : (; 力 -15 刊 15 ho 版 () 業根 15 水だった 足! HE 别。 方 少"に 狮 1 11 j) , 洪 我!! 济·长老小、 世處 附 0) 114 () b がらし 林" に語 0) 松品 又: 足、 0)00 の間に 清飲 华总路 1 1 1 に対け (= 何等で 饥\* 15 に 流" でなり 11 又礼 心。 t (-1: , 彼の一食 少ない 1 我们 所於 这: 100 毛江 出げ 投品 彼言 食 投门 13 1 更に 前所に 生之死。 元 施 として るい所

勝果る 倒を To b 薪柴を負賣 0) 時 求 自ら往背の 25 1 長和 老摩尼 大ない 成る 徳さ 時を 史。 3 能、 T 沙龙 思し む 心惟す 前語 - (" るにっ で説 i, 應書 37 依さ 己言 無と意くらうだい して波維 て、 重意 果報 値ち ねて 捺 に在す 個 10 求意 を説と b もの 8 か 1. 1 T i i 200 は

枚き 1= の釋種姓に して以 1= 業と為 作 まし 洪老 の名を號 等者婆斯 形だた T 尼波 遇个 陀だ し、見已りて一後食を布 3 5 E 0 施せ せり

0

善. < 音學 たう 解げ 復能 < 舞: 71 • 拍手・歌詠・諷 頭等 弁に一切の諸技藝を(解す)。

我今已に自ら宿命、 及ま び昔世 所生の處を 知し 3

及び自在天宮内に、 三十三天上に往 377 一切我 彼に七反往來 の造ぎ 作さ 寸 る所に随へ T 生じ、彼處 h 0 に或は釋天王と作

灌台 頂を 0) 如言 成やうじゃ < 就 諸天を治化 0)19 利也 利王と して 0 復七人人 7 自作が を経て人主 0) 大力、衆 作な を降伏り b 0 T 刀兵の

如是

法

多なく

無ない

0)

6

•

悉人

HIII AT

諸戏

使等

を行さな

12

-3"

所生の 11-4 に治化 0) 0) 家中 Ŧi. 欲 は大戸富 せる大地中に、 < 圓然 にして 七寶諸 0 資財増長り 珍元 関リ 諸珍寶有 小さ -5 T 数か 13 THE to 打5 13 無\*\*\* 我が 諸人中 境界に於て に於て最も首 健3 たり、

U) 是なの 如是 き業 を作な せる 1 因 b T T 悪道中 に生 ぜず

尼

堪

陀 DI

第

 $\exists i$ 

+

九

の下

11 for " には (1) 18,1 3) 出。 版 7 HIL 3 130 定 水 得で 三: 解# 家業 明定" 11.00 17.5 133 築拾 思さ 1,00 -[ 得: IIL 1 -1) 0 快!

T: 我が 我いかが 13 幻火化 我り ILA. 彼 1 15 機 0) 0) に疑惑有 身的 利り 熟 信 3 13-5 1 に恋い 3 獲べ 時等 12 12 ば 智 3 あ 知りて、 を以 北 ば、 是 7 0 -神道 如言 我が < 故意 8 1-T 為た 來: 悉く 自なか h 33 來; 佛言 我が 無智常 111-12 2 為た T 質な 0) 我かかが 法告 8 0 1 70 因が 所に 說 演奏 E きた 1 報為 至治 -5

是於 但為 我们 我的 今: 如意 JHE 0) 1 命言 0) 所と 移る 即是 解" 業 1,0 楽ます 脱を得 主的 時 0 T 亦 正念思情 即なるこ 01 1:0 间和 7,00 12 何5 長いけっ 1, に言を捨 ---13 ill's - 1. 佛言 0) 思想 根す

我!!

个被

U)

T

IL S

13

,

を得い

如是法是

に愛樂

1

- [

奉行

1

所

0

法告

は分言

別になる

選我が

為た

83

1=

無い別で

0

法是

を説と

3

12

7

かん

-21

b

たまひ

10

3/4

0,

73

1 %

6 0

1=

所に説き

り日子 我彼の 状し 8 生 林に於こ 亦彼 往 來 选 0) には 處を 117 = = 111 3 至 3, 1 nif a 亦言 を折 T 知 生か 3 -) るだ 15 <

6,

9.11

る。

既丰

1=

此

處

0)

命終を知

b

の林は

115

の問う

茂

난

3

にき

漏る

Wit.

カン・・

JI;

0)

Tr.

に涅槃

に入られる

合や

0)

境等

竹村

村

我是

未み

來:

生中 受人

死

0

處を

知し

h

カラ

3

0)

3

て語言

0

~

1 : 1 r. 原原 供 文 G 11. M 41 AR 14 2] 14 4

是の如き果報を獲得せるを説き、復、妙偈を以て之を陳説せるを聞かくことくならいまでなると 爾の時、世尊、淨天耳の人耳に過ぎたるを以て、彼の長老摩尼婁陀の、此の過去造業 き給ひ、是の事を聞き已りて、讚人

て欣然とし給ふ。

の因縁、今、

# 阿難因緣品第六十

無き で治化 [1] 3 (') ば、 Tr. 到時 0 消災 如言 世" かき言を作 亦悉。 或は出 なり 1 もりっ 山 復言 152 9 ) 後 りで、今、 1 Fi: 21 泛"河" 即是 志美 名 何の業を以て、今、出家を得、 L 能 11-2 1= 時に 道。 () 船 41: ( 0) 17 人也分, 彼い [11] 1/1-5 T ふ、一次諸比 17 ill's 地。 を続きい 2, 適 Mi.: 1: 比丘、 程师大家 心をして またし 1: 活法 して、 若し諸人有り、 13 丘 ( 北 -佛に白して言は 比丘、我が Fi: 能 ふ。彼の王、爾の時、二子を生む。一を喜根 ì, 我, 念公 教は で受持 大德人公 に、「若し我 如言来言 姓家に生れ、 打字 せしむ 上き調び して、 所說 0) · 聲聞第 快力 1 に往告、過去世中、 が高い を ( 弟一 1 見足が 瓦雷德財活 是: 水く忘失 -たまへる 悉く だき 证" U) 成は所を問 因於 15 1 1 2 人を受け 皆受持 を以て、 -せた ورز 多" 開" が、多聞 長老阿難は、 世代 して、大に勢力行 on the state of th 三, 是, 是: 岩し、 に 久 遠 0) 李15 世代 如是來 1111 だっち 智慧・模記不忘の最第一者を 亦らく能 侍 心作 生法を得、若し の) 時: 人のとあ せし は、侍門 0) 歌! ない し己さ H 以、过、此處 t 1) と名け、一を婆奴 3 () () 習の内に 時、何の書 1 华) 彼"彼" 11111 3 16 乃至、一切と少する所 < 0 1) ili. 心 經 かi: 研: 0 111: 玩! 心心 t 梳: 11: 11: 1) 所 L 114 1: 成。 た。 快点 王 111. 加加 というと 4. ابرا 200 9.11 .1 mir. [11] 5 111-6 1) をあ 小さ []]" 有。 たと せし j 16 11.6. 0) b 16

12 厭なたり 0 多なく 共产 の彼の王子、 喜れん 繋別 を大と為す。其の大子 有あ 其もの 所謂 城内にかうな 柳が鎖 を見る は、 扯き 3 械がい 本思性 日からい 諸は 王 調善 到市 地等 でなけれ に逼っ 直柔和、 切せっ せら 水木きん し、手 るる から 為た 心心 め 打力 截さ 修言者 を 省を 畏る

割 知し 王为 る 付る 共产 b を治 0) 何知 眼点 すべ 0 目表 こを決し 用等 on o でつ 3 所以人 我、今、知 既に此 13 b 何如 に。今、一切の 13 0) る、是の 事を見、遂に 如言 主なな 諸衆生 此 72" 0) 主張を見る 念を作 用為 て、何事を作 年等 3 , 1-画二 「我の父王の 種に 33 の苦、 3 0) 足を斬 欲は 百四 其での する。 年已往、我が 身為 及れび を逼いる 切ち 我や 其老 身的 カラ 0) りんなやう 云い 耳 3 鼻び 何だぞ を以ら

6 0 我的 0) 如言 きは、今、 拾家 水出の 家 かして修道 寸 るに 如 7,3 す --30

厭あ 爾士 相為 是 < 0 母, 時を 放法 T 0) 汝気のち 念力 tz 父は、ひ、 心を作 逐, U 無 意 出。 -0 即には 家け 是な 我的 已是 強. 洪芒 73-の如う 治家出 等寧ろ死 の子 はか って、父母 < 唯意願語 に報う 再過 家す すとも、汝に すっ 3 て 0) < を聴許 邊心 喜根童 は父母、 13 1= 市日か く、「汝の身は し、之に告げて言 h 子、父母に白 別かる 哀恋 117 3 して言 能が て投影 は 3 \_ ず。 はく なかせし。 して言 11 投作 我か はく、一次は 、「父母、我、拾家 から 所愛の子 は く、「父母、 足なの 但、身命 如言 これ我が にして、心意 数数は をして存在 出。 告言 父山 に知 家 1-る を離り 許高 修道う せし ~ 12 す。 め -5. 我、今、必 いきたかん 而が 欲

王子、共 の父母、 出家するを得ることを許し たるを以て、 日に至り

11: 3 制言 1. 野! 1/10 投票 辨 1/2 [P] = いいっと 2 (1) 200 1-16: ME 11/21 我、个、 心 道 ورا して、 そう 為して、 11 線" 致力 本生の地に往く可し、父母諸谷属を構感す 5 47 出るかす 10 是なの This ! るを得い 如記 等 神。通, 0) 是なの IF: Ne 如言 出るないと ~) 0 THE TE を作し、 能 我们 ( がま 100 光を放 0 3 己: がは、に 彼。 \* , (1) 外 7/4 i. 支佛 を放出 及: 世: 江; 徐-己な だっ 0) 如三流。 1/21-10 利" 110 岩川、所. 1, を作り

HI? 70 作 3 85 h

有" 沿字 佳艺 火 是 () を作る 爾: -Mi : 1111 を出い 0) 6 10 梵德王、 ME . UI 3 (1) 林二 時 だし、 HJ. , 120 彼がの 我慢 14: 11== 我们 喜根倉 1 1= の童子、 介: 祖言 身: 上。 道 大に勢に を傳 依信 已計 時之世 高江 ---古時支、 1); C + 75 1-1 -理是 を以て、 川<sup>3</sup> 水 1) 王位を拾 拿 附 虚 经 を放品 C 支い 我? 0) 次に第二 成の風言 日子さ 近らかに に飛 400 我、个、 1 1 L 虚。 に変い 梵徳 てたのという 小下" 腾 (= 11: を暖盛に 迹; し、諸 た 飛り 行物 他かの 来るを見て、是の念を作す、こ 3)3 13 能 水学を きて U)" (= , ひて、彼れ 神徒 1 -His 5,1,0 喜礼 波は だし、 THE I 根 今出家で 0 羅。 を現れ 徳を示 (1) 徐 童子、已に 澄に至り、 是での だ、坐队 の前に 1= (1) 五: 17.00 現し、城よ るを刊て、 WZ I 如三 に在らば、 1 10 3 大仙 彼い 现一个 **抓** 種: し組行し、半身 彼に順現して、 上说: MI () 1, U) 此 己に大仙を成し、 **姥德王等**、 を見べ 神道, 111. 12 U) 全 1) - 5 消人學 ·C 6 []: 之不 、此に選来 四兵來有 说 等见品 " 1 のこ、い 心. 0 **先急王等は、大に威力** 別を放う、 以上 彼 我们 05 りて、是の () 大阪急有 で、前後間で を敬せざ L 0) - 4 脉 うとい 15 我" 信 0) 1 半节 父 E" 6天山 人 正 先 社 に 境制 Ċ, 加音 03 100 1/2 N. N. . , 3

個さ

0)

時

根流

降の

支に

仙光

人

諸は

点に

生や

705

がなれ

感ん

h

2

欲ら

す 们为

3

カラ

0)

為力

枚き

城る

に入い

6

T

乞う

食さ

0

此常

如是

37

時を

0)

1

餘:

0)

須;

100

3

者

切

9

走がふか

所

有あ

\$2

ば

時時

1

きて

彼如

0)

辟中

支佛

1=

問生

3.

0

共

0)

時で

支

佛二

或はい

婆

奴四

王子

0)

所に問題

38

3

专

往》

T

~

す

唯意

諸

指

1=

於

共

0)

光炎

をん

出光

すの

3

0

洞 ·

0)

時

婆奴、

是か

0

如言

き念ん

38

作

す、

此

に入い

3

を得り

3

や、

其: 8

0

月台

王为

子言

,

115

别公 世

1=

草章

根流

人時

支に

佛言

0)

邊公

にいた 至

h

8

承事は

養力

諸

法中に於て

0) 0) T 13 通言 障し 為た 喜為 1/2 沙人 -3. 有あ 松高さ 礙 踊っ して C 8 1= h 衆生 開かく T 到公 彼か 世 -0 ず 受請や L 歡ら 敬き h 0) 共や て、 南京師 告さ なう 7 仰药 喜き すっ 0 30 にかが 佛だったく 根之 衰り 世 辟ってし 辟支佛 2 感力 曜で 0 加藍、海行 時支佛 を見み 時に降や 少 - to 38 爾· へに自を 頂為 h ること無量 0) とはい 禮 D 0) 時等 师**作**、默 即ちない 支佛 -4 1 所 て言い に出出いた 7 の原稿 即なな 新給 る故意 却为 0 然とし 5 しっそ 和心 12 1= 下台 大战 に、 て一ついちのん を作って < 1 ñ 0) b 諸供養 毒だり , , 2 T 村落城 T 地質 歌く 1) 善。 父王; 王されて -を顕然 には 上方 行が 1, [IL] L 1= 裁大仙 0) 110 量多 耳、 し、一面の 住等 0) 現以 10 をがし、き 所請 に、行 漸らって かせし 0) 踊ゆ 供養 理之 0 門を受く から 便算 進 す 今我が きて も 1= 道, 2 経行の 何そ T 小さず ち حراد 食意 , 0 L 敷し 9 2 0) 清を受け なを乞は 時言 心このうる 時き 佛にとけ 已なる 無りやう 17 房窟、 1: , 3 大学 樂ら 所きのる 復言 0 彼か む所と 洪芒 h 時学 8 と欲い 空 四儿 , 1= 座音 0 0) 常品 かな、ことごと 辟 辟や 到し 日見い 王的 1= t 支佛 せば 支佛 坐す 0) 0 6 1= 我が 下於 供 彼 遍 養? より、法 0) 0 满人 2 家に住 領流者や 意えのる 皆な ない 少さし 酮= 0 辨 王为 0) 悉とこと 時音 行》 芸き 與上 9 を聴い せ 諸法法 根 < 3 す。 劳 梵徳、 かかか 綠 所 0 ~ 聞記 勝た ち 學 にる し 18 所と 我、尊者 し己り 任意 T 說 U) 默 時支に 施世 せ、 若 至治 る 350 能な

六 七

時支佛 道等 -1-隆" 汝等 来りた 世 h を知り T る。 家门 -17-通 若も よっ 有あ るも、 汝荒 Z n 出家せ 今、若 才統 無 ば、 して 汝も亦復 n 20 出家するを背 酮 0 当さ 時 1 大仙なない 喜根館者は ではず を成就 ば 辞支、 我能 L 大神通有る 定さ 婆奴 66 T べに告 汝なが 10 け って言い 1 命給 の後、 婆奴 必から

彼か 11] 2 今は 的音 1 0) -5. 波 0) 观 0 時 X 王子 婆奴 随か 婆奴、 ひて 近子、 に語常 出家せ 父母 3 る、「汝ないち 循" に指向 には故と h と欲い のごとく 當に出る し、是の如 す。 唯 家すべ 製製、 願品 き言を作 し。 は 彼。 0) は父母、 婆奴王子、復、 喜根仙人の所に至 3 善善 哀愍し 13 哉" T 兄に報じて言 父母、喜根仙人 我を許せ」。 b ツ、承事供 供養す。 面にて 一人は、今日に は く、「父母 其の辟文佛、 彼か 0) 父母:5 出家 は、 す 後数 遂に許 今にち 我能 9

色智 奴四 决的 -8 我" か HE 拾家 内流 1= 出家を 必が 当ま 驰 1= 命終し カン ず。 すり 事云何せ、 ~ きを 出現け h すん L. 爾での 爾の時、喜根辟文 時 王子婆奴 文仙八、婆 0) 画上の 之故 以以 是定 作 6 故 II 政 II 以 是

七点 -E: に計 父 illy. 内 内に、 们: 6+ [11] 5 方ない T E E I T 唯言 112 定さ 願 、「汝來れ、 必から して は 當に命終す - 1-t 告さ は 13 := 我们 < 命言 , を放な 終す 婆奴。 -父母 5 ~ T ~ きを出し 汝、 次、汝等、當 拾家山 さかと 必ず 现点 1111 現る人 家的 -3. 當さ -11n 由に須らく 婆奴 ば 此 ならり 25 0) を放けた t 因総 L-0 拾。 かり 的 を以て、 爾 家出。 T 時 (7) 1116 东了 家 すべ せし · 4 · 5 · i, i, i-4 婆奴、 父母, 根元 しっ む 0 居产。 支世 父母: 必ない 何を以 かれ 11 3 HI 3 所以は 逸に至 1-T 亦即ち 彼於 の故意 何に 别等 1) 10 1 自の父母 剧性 沙なが 共 1: 0) -[ 熟相ら 相等 はは 1=

h

印是の

定を以ての

故に、

寧ろ出家を放し、

法是内部

になる

りて、

命終を収

را

2)

1

家

に在る

b

てからじゅ

0

23

-

る

社 或 T 衣太 T 心に Mis る 時る 18 70 はよ 此 神通 b 為本 0) 神宫 0 から 1= 神通 辟支佛 0 に勝り 歌 故。 け、 七: 田宇 彼 す。 に、 我の 喜公 彼を 踊。 内等 78 から EE T 北色 0) 12 に頂き 躍で 婆如 時 得太 140 坐より 0) t: 婆奴 威なの儀が 出品 諸北北 を生 -2 人は大人、 彼がの 彼 所なう T 家り 1= 王子 压、 し己り じ、 们多 0 軟 有 起" 38 辞支佛 な教授 己るや、 聖人に 1-喜為 5 2 0) 成かりき 告げ 北。 彼 -せ 教喜心 て、 の問か 虚经 彼如 0 於: 作, T U) 事。 め 音根辟支 许公此: 是言 六にち 所說 18 上に h 1= に飛騰し、經行し坐臥 を以 供養 ひ給 通流 180 此 侍者と為 を過 中多 O) 0) 如言 て、 又意 佛の 法 佛言 13 3 して、 いいい かん 供養恭敬 願 をい 3 喜根辟支佛 教 如言 70h 已能 願出 0 自らか 法等 13 < 3 願 發力 . b 汝等學 を変 虚空 を得さ 1 < なら は す、 勝ふる いして、 其: 12 < 此 1 135 17 はかり . h 0) Jī. 願力 を供養 七百 彼\* に於て、 1: 12°C し、 生し 13 彼の喜根 我们 10 4= 5 U) 能力 日节 若しは、 < 12 清 1111 111-0 はす 烟を放ち火 は、 간 [1] 至 111-3 73 5 き日り、こ 来た 種的 73 異見を作す 0) 供 3 1) 心に 我们 十指掌 中方 建? 力; h 和い 1= 故に、 7 定花 到たか 旋流 77 0 死い 世世 悪道な 神通 を放 我先 めて h 悉く ~ -3-たっ に義 を合かっ n 打多 に、 命終する 彼如 英\* に在 變化 ち、身 6 叉 通解 ショ を問 0) 恒に是の ho 業報 礼 C, 35 8 現状ず を際 ざら 順為 彼の رز\_ せ 彼がの 此言 を以外 有s L 13 を 時支佛 即ち んをし < 知し b め 3 時に於て、婆奴 如言 を見い て、 ば、 は、 T b h き辟支聖人、 阿難比 を。 現以 今 الح الح 我是是 来ら ぜず 彼於 何 又表 見言 世世 を哀い 釋種 . 丘 向む < ひ 種。 政公 h

心 型場 流真 F 1 5 末 語 洪 知t 13 0) 5 5 如三 il 7,05 < 3 解。 悪道が 彼か 0 供《 12 3 往等 7 人行有 今は 彩彩 得 T 0) 3 致污 辽 業報 師理 我们 0) を得 して 歡 7 1= 10 b 是の如う 時。 耳, 喧" 喜 12 ~ (" 0 來:"世" 足之 人に 1= 727 せ h 77 來; 叉; 戒 藉· かし 大快樂を受 را درد 得 1 りて کی 或はは き大型 を受け 重 b 1= 13 是:(0) 20 て、 7 る h 疑さ 彼か 此言 岩 な 75 73 30 おおい 今んにち ではいる 願以 世帯さ 是 3 1= 0 \_ 6 所を 業に 3 0 勝 17 0 を乞 報為 するを得、 に是な 業 た 而是 で問はば、 32 聖法 जिंगी के に藉 彼か 報告 to 1) ~ 難流 0) 130 3 0 0 T b かは、 を得 1: 業 如言 以為 1117 彼か りて、今、 7 値ち 37 L 報等 0 我たといる 人とあ 我能 大意 教 遇 T 13 邊人 13 人威力を得る 今 Pari L 3 L 彼, 以為 1 來! 於て 9 1= 75 0) 我是な 我的 値ち 彼か 時 1) 1 に、 遇ぐ 所 來 から 0 0 9 U) かりて 邊人 所説 復誌 其老 12 11 生や 0) 為た 大流 3 1= ば n 如言 0)3 0 めに分別解 心中に 神通 於て 75 3 是 處きる 如言 0 我和 彼か 3 教持 法是 0 龙 願心 0 なっ 師 合言 願 侍者。 得大 を作な 共产 疑ふ所を問 彼か 時。 に 値 き T to " 恶道 願為 0 n に於て、是の 說5 大威力 邊に於て , と作な 11 步 3. して b. で得る 彼か 5 0 h るを得、 は 0 175 0 時 又 th を得る 心をして ~ 1= 0 願當 順於 ば、 我能 隆" 13 侍者と作 叉\* 13 如言 せず h 3 皆悉く をし 我能 我が 一次た 373 は、 は、 を供養 願的 是 -教育 3 邊元に 以間。 唯註 0) を乞へ 我能來: 順言 3 為 13 を得い がた す を乞 彼か 300 人に 1-0) 11.4 3 b 解 23 業 に、是な 11-40 15 0 h 生言 李段号 1) 出家け 即ななは 彼か Da -111-なし 礼 0 順品

11字。

波は

羅s

城に、

共

の城に一大富長者有

6

名等

17

T

信薩陀那(

(に情かに王安)とい

2:0

其での

彼か

の長者

大富饒

0)

用字音

復於

諸北

丘

上に告

け

是次

0)

如是

き言

を作

し給ま

9

-

汝諸

北京

丘、

我常

念的

.8.

往告い

久遠

7

来り、其の家に向つて食す。

草さらじゃう 北京 0) 時き 在あ る るから 一牌支佛 或ない 能箔上 有あ b 所持ち なう る さい 0) 金本点 随かが は 下底に T 即太 ちは 生だん 傾認 小ち 倒えたち 安たち 牛 0 す 乳点 る 0 形がたち 18 得太 如是 すっ し。 其· 0 鉢 0 安かが 3 所と

傾きる 用為 仙茫 仙艺 釧だ 包 E 7 人后 北京 HIL 0) 1= 0 安住う 鉢は 時等 世世 0) 0) T 鉢: 金川さ 住等 別方 0 長ちゃうじゃ を安か を収 せさ 41 古 釧炭にある 7 12 るを見、 すい b る 1 悉く 僧薩陀 を見ず 0 . 而是 安かん 用為 散喜 へじて 憶な特 T 那位 北 T 即なは た、一女子 9 彼か 踊 0) せ 路 鉢で 傾かたかった 自なが 0 鉢盂 85 ľ, 北 ず に安かん h の訓を脱っ の體が 倒生 8 E 有も へせよ」。 逐; n 30 3. 15 h 15 . 傾動を る 通ん て、 滿流 語る カラ 爾· せず 如三 300 辟支 (1) T ~ 時 0 9 の佛に 自らかっか 端に 時 我か 彼か 1: , の値だ 水点 脉 來!! に、女相具足す じ、 彼か 3 の女、 る 之に 能 開 14 白生 0) EE: < す。 為た に是の 所きる して言は 0 0 心に是 る。是の如 放点に 其 0 鉢 女学 < 0 0 即なる , 關於 . 彼か 更らに 唯特 を發き 此: 0 是 0) しは 傾言 願品 す 支佛 創せん 動 聖 世世 せず < 収 0 は大点 閉 此 5 1

阿難因緣品第六十

0)

1000 0

今誰れ

と為

すとな

3

罪.

見

を作

1

英

カコ

12

此言

即為

ちは

mis.

難ない

丘

-

ìr

75

b

0 5

彼がん

時、数喜心を

を以ら

て、

7 0

時,

比

II.

に沿っ

リザ

て

7

給な

は

<

9

-

汝等比

正、

は心に疑い

ふ有が

0)

明寺さ

長ちゃ

者

0)4

手点

**创门** 

70

脫

L

以

尊者や

辟るは

支

仙業

人に奉

じて、

金

を安置

因

b

T

是

願

此

0)

仙荒

人人

0

鉢は

を

0

T

創業

安じて、

倾言

倒?

435

3

る

から

如言

願n

江

<

K

我们

來!

1:

若り

し所は

間?

有あ

6

ば、

岩

は

世世

問事

出るの

1=

111-12 111 样: 排 11/2 . 永し忘失せざら んなー 12 -17-るに山 1) 混: 门山 かし、

0 41. 1110 世 -13-3 75 ò

阿難便ち (1) 17 'n いししい -10: 少子、諸の 11 14 舎波 [41] 1) 彼如 歪い て逃に至ら 11:00 3 U) 0) 7 祇情: H. 100 压 15 心明、多聞 -10 人 0 自意 1 1 其 北 i U) 11,5 たと欲す、 0) 樹湯 [41] 11 1 75 を去 13 に於て、最第 0 0) < るを見、各 下后 東方 , 1) 己 稍° 1 一者、今請 多く一切の は未 /E 一者な るや、衣を著け 相談 7-一合婆提城に . 2, の諸婆維 此 1) 7 · 20 ارا はく、一次程 是 (= たの語を作 龍門有 奔波 至 で持ず 6 樹。 مرد 6 1 を観り T る L E 正。 0 書き よ。合 共 E. () に知り きて す。 て、 明 台渡堤は 11: 3 のいた に於 13 て、一天樹 0) STATUST 計 111: 城に入りて 144-婆羅 III) 11. 沙儿 乞食 門注 流る 1) ( = 5) 11

葉·若干干葉有 7 11:3 111 E :: 0 て、 درد 1) ... - 0 阿· 是(0) の時、阿難、阿難、 即にある 加 指す · 南枝·西 去き 共のの 0 枝 樹。 を観記 北枝 なに、 1) 也是 -5 0 彼に限 介意 して若干百葉・若干千葉有 L て言 14 ( 東枝 (= 11/2 () 11-11 それ 古代 U. たの

11/1

6

还

1

T

る

諸波 を加し Mf " 1, 01 111 明寺。 便是 [in] THE P 彼 於 '被 時後軍 の寒羅 6, 復 Ti |||| + 変羅門に告げて言はく 門門 ----1,0 -觀^ 信 已是 [11] 5. 難笔 6 Kin T [his to 0) 3 1:3 ep: 6 35 汝復 7 、一東枝 後。 是 (の) なりま 来る 1 百数葉 く婆羅 U 15 合して若 -31 ブルンニ 門等 世! 収 1= 1) 若干百葉・若干千葉有り T 北上 0) 0 0) 捕 PIL Wit. 5 x 近に歴史 1 波 樹: 13 を観" 13 所言 L 0) 莱\* [in] 総多 州等 0) 岩 是言 1.15 0) -154 粜: 0) 1, 加江 11 信 L! 數 13 1) なる 70 南流

からずして、悉く、各出家し、羅漢果を成じの るの 枝・西枝・北枝に して、大智慧有り」と。諸の婆維 爾の時、 彼等婆羅門畫、 も、亦た 合して若干百葉・若干千葉有 希有心・未會有心を生じ、各相謂ひて言は 権門、此の因縁を以て、心に正信を得、 ・ たいことをした。 0 りと言ひ、是の 語言 1 正信を得已りて、其後、久し を作し已りて、 ---此 の沙門は、 便郎ち過 甚大聰明に ごぎ去さ

緒知知 爾? 五 B 難提迦等、是の如き三人有り、唯、其の出家 0) 時も ず。 復たち 所生の因縁の事も、亦、知られず。彼、往昔の時、 長老 多形婆素 (降)に かの前 長老 かせるを 宮毗維 知し り得 (と言ふ。 能 隋 3 何の業を U 山沙

せるか

も知られず。

フナル プス Punarvasu

【四】 Kumbhīra トンチカ Nandika

Gul 2.

僧祇

師

介:

或表 譯《

佛言

本行集經

終

尼佛本行と名け、10

為

迎葉惟師は、名けて佛生因縁と為 尼沙塞師は、名けて毗尼藏根本と為す」。 遊婆多 が師は、此 Ju. 曼無徳師 の經を名け

は、

名等

けて釋迦

[4]

> Kasyapiya Survastivada 説 Mahāsam, hika 大衆

飲光部。 法藏部。

ŁJJ 有部 部

无 

MahTšāsaka

化地部。

て大莊厳と

【六】

はく

一方:

或は問う て日ふ、『當に此の經を何と名く 1. きから答べて日

> 六七 1

### 發 行 所

振電 替 話 東 神 京田 八八五 二八五番番番

國 民 文 庫 行 會

#### 有所權作著

發制 FB 右 10 行輯

東循

田

京

क्त

本鄉

[ing

西

片

M

+

否 地作 者爺

或 业

比

文

庫

刊 ]]]

行

京市

ൎൎඈ

田

010

15

pr

番

地

届日 表 老 者

東京市小石川區久堅 m 百 八

石间川 刷 100 株 堅 MI 式 百 八 會 番 社 地潔 地

印

刷

所

東京市 洪

11

FD

昭大大 和正正 三八八 年年年 四七七 月月月月 十州州 五.一八 HHH 再發印

版 Y'é 行行刷

> 國 in it 大滅 彩色 400 115 给 -1-14 您

【非賣品】

一個 ili 製 本



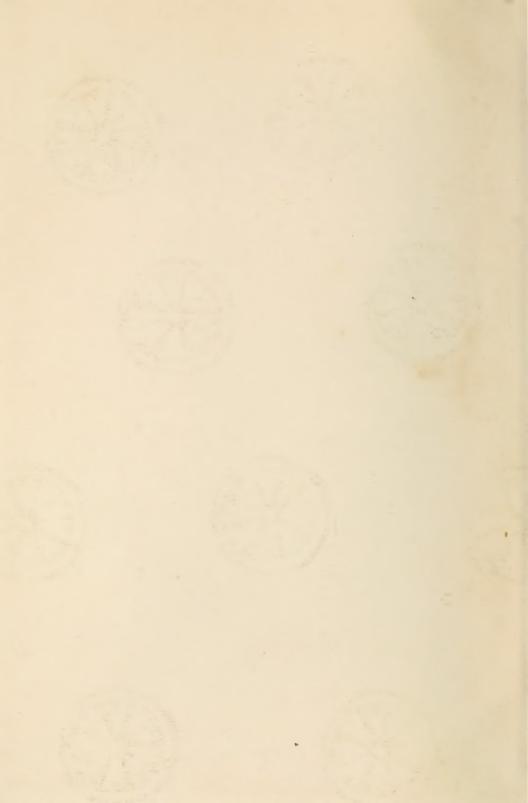























